



## 武者小路實篤集

改

造

祉

版

杉浦非水裝幀



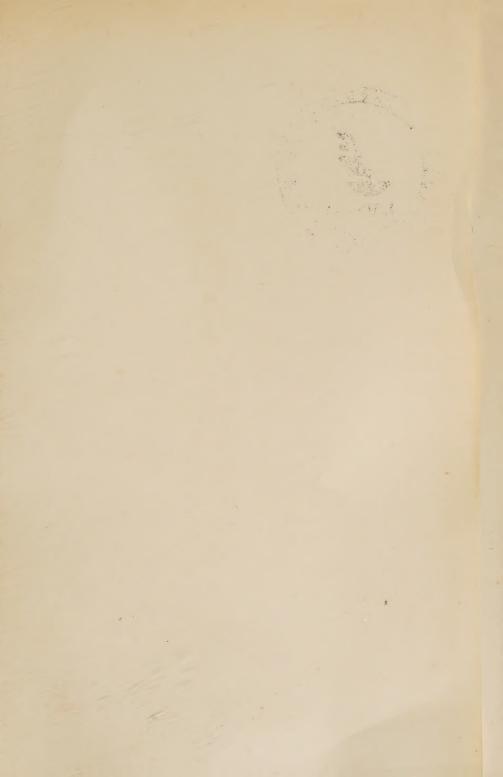

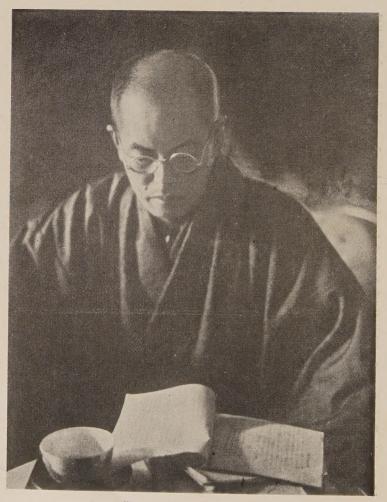

影 近 者 著

PL765.6 .438 v.26

Digitized by the Internet Archive in 2023 with funding from Kahle/Austin Foundation

変次。誰が短氣なことをするものか。僕はそん

友。君は短氣なことはしまいね

のことは自分で考へたいのだから。

英次。僕のことは安心してくれ給へ。僕は自 (英次の室、午後一時頃

第

(三十六) 〇二十九 二十五

(四

爱。

幕

英次。ありがたら。 友。それをきいて僕も安心したよ。僕達は君の をするつもりだよ。 は今に君達によろこんでもらへるやうな仕事 もするが、何にもしないでも始まらない。僕い執着をもつてゐる。何しても始まらない気 よ。死ねれば樂かと思ふが、中々この世に强 未來を信じてゐるからね。君に今死なれるこ とは僕達にはつらすぎるからね。 白いことをしようと思つてゐるのだから。 僕に見切りをつけないからね。これら何か面 來ないでも死ぬやうなことはない。僕はまだ じたらい ない人間がゐるかね。一體、今の人は何を信 なかに一人でおつぼり出されたやうな気のし このだ。しかし何も信じることが出 しかし僕は死にはしない

が消しさ

の前に力をおとすことを恐れてる

君家

る。

友。特は 英次。さらかね。 君に感心して 僕は皆に笑はれてゐると思つ おるよ。

友。わかる人にはわ

友。しかし皆は君を信じてゐるからね。たど 英文。しかしわからない人が多いからね、そし がないからとも思ふよ。 かとも思ふのだ。それを怒らないのは意氣地 すぎる話とも思ふよ。怒るのが本質がやない と許りは思つてゐない。あまり意氣地のなさ て僕自身だつて自分の取つてゐる態度がい

英次。それは大丈夫だ。僕だつて他人の田やう られ。そして僕は兄や妻にも同情してゐる。 はなほ勇気を得たね。僕はなほ決心をした な奴をよろこばすわけにはゆかなかつた。 は僕の皮胸はきまつてゐたよ。そして物がき ね。しかしその御かげで皆が感づいた時分に 感づいてゐたかられ。半信半疑ではあつたが 僕だつて一時参つたよ。皆が感づく前に僕は ないよ。その點僕はエゴイストだよ。それ、 う出て來ても、自分を生かすこと切り考 で自分をまげようとは思はないよ。他人がど

友。なんだか君は非常に淋しいやうに見える。 英次。淋しくないとは云はないが、しかし今の 世に生きて淋しくない人間がゐるかね。暗のは、 な人間に見えるかね。

英文。何か僕の内に生きたがつてゐるもの

るから、僕はそれを生かす迄は死ねない。

友。君なら出來ると思ふね。 英次。出來るか、どうか 友。是非やつて見てくれ給

> 3 )

はきがうたい。これを受り するるこという 出したいの 内の生作 和はたるず とのかにはいう 分に出したい

ねましたよ。

英次。何しろお兄さんは一代の人気役者ですか 信一。そんな男に見えるかね。 られ。女には不自由をなさつたことはないで せうからね。

英次。お兄さんは本當に千代子が死んだかも知 信一。僕は千代子さんが死にさへしなければい れないと思ってゐるのですか。誰かに殺され

英次。千代子のですか。僕は千代子はお兄さん 信一。さらは思つてゐないよ。だが昨日へんな 夢を見たのだ。

たとでも思つてゐるのですか。

信一。夢だと、千代子さんはお前に殺されたや うに云つてゐたよ。この室でね。 と一緒だと許り思つてゐたのですよ。

信一。夜中にお前が短刀を見つめてゐたのを干 英次。この室で殺さらと思つたことはありまし 代子さんは見たと云つてゐたよ。 たよ。だが殺すわけにはゆきませんでした。

英次。そんなこともあるかも知れません。しか その時で全部的に動いてしまふのですから、 し僕は千代子を全部的に愛することが出來る のです。千代子の缺點も皆。千代子はその時

つてゐるのだね

疑ふことは田來ないのですから。

信一。たしかにあいつはお前を愛してゐる。お といつか云つてるたよ。 こんな所におちこまなくつてもよかつたのだ 前がもう少し嚴重に見張ってゐてくれたら、

英女。あいつはどんなことだって云ひますよ。 んよ。 ら。女は後家になるまで樂が周來ないと云ふ で僕は生命にからはるやうな大真傷をしたや から、僕が一寸指に負傷でもすれば、まる ましたよ。だがあいつは又気がよわいのです んの死ぬことをのぞんでもゐました。僕はあ のはあいつの日ぐせです。あいつは又お兄さ のです。あいつは死ぬやらなことは出來ませ うにさわいで、そして泣いて心配してくれる いつに殺されはしないかと思ったこともあり |私が何度あいつに死ぬことをのぞすれたでせ

信一。だが離かに殺されさうな気がすると云つ 信一。それならお前はあいつが生きてゐると思 英次。それはあいつの自惚れです。そんな事が 云つて見たいのがあいつのくせです。 てねたよ。

あいつが私を愛してゐる時には、その心を一英次。勿論、生きてゐると思ひますよ。だが死 んだつてお兄さんは別に困りはなさらないの でせう。

信一。死なれては困るよ、お前は死なれてもい い心か。

英久。死んでくれたら、それも反つてい」と思 ひますよ。ですが、僕にとつてはともかくも あいつは唯一の女です。浮気ものであつて

信一つお前の者を見せないか。 英次。だめです。

英久。それなら見せますかれ 信一。だめでもいるから見せないか。

英次 それはお世像ですか。正直に云つて下さ 信一。中々らまくなつたね

英文、まあ、少しづつはうまくなるでせらが、 信一。俺には選のことはわからないが、前より うまくなつたことだけは分る。 中々ものにならないものですね

信一、たんだつてさらだよ。さららくにものに

英次、元初の作から、何處かに天子のひらめき がなくつてはものにならないと思ひますね なるものおやない、

女。それでけ失敬する。 英次。それでい皆によろしく云つてくれ給へ。 英次、又來たまへ。 気になっらのはたい兄に食はしてもらつてゐ 僕のことは心配しないでほしいつてね。僕の さぞ安心するだらう。それでは失敬する。 無理はたいと思つてゐる。僕は獨身の生活を う思はしておく、事数、まあさうだからね。 だと思って皆に輕蔑されてゐるやうに僕はつ してゐるつもりになればいくのだ。 るし云小脂だ、その點で僕は兄に怒れないの いひがむのだが、まあさう思ひたい人にはさ 君の決心をきいてうれしく思ったよ。皆も

信一。さら一々皮肉には田ないでくれ、俺がわ 信一。子代子さんはいつもお前のことをほめて 英次。僕は千代子の番人ではありませんから 信一。「代子さんにへんな所はなかつたかね。 英次。千代子はお兄さんのことは僕の前でほ 話はてある。 ね。千代子のことは知りませんよ。 が、事實に偿は千代子とは赤の他人ですかられ。法律上では千代子の夫かも知れません 僕は心配してゐるのだよ。 たことはありませんよ。

英次。僕の處へは一昨日から歸つて來ません。 お兄さんと一緒だと思ってゐましたよ。 信一。お前に言う言はれても一言もないが、し かし千代子さんは

英次。千代子さんなぞとは云はないで下さい。 信一。それなら千代子さんの話はよさう。しか しお前は千代子さんのゆくへを本常に知らな まひませんが、わざとらしくなくぶって下さ るのですからね。 い。僕は手代子をお兄さんの妻だと思ってゐ 尤もさんをつけたければおつけになつてもか

千代子さんが血みどろになつて出て來はしま れたやうな気がして仕方がないのだ。今にも いのかね。何か恐ろしいことが何處かで行は いかと思ふのだ。

英次。この縁の下からでもですか。 信一。さうだとは云はないが。

信一 信一。 英次。千代子の恐れてゐたのはお嫂さんです。 英次。あなたのゆか下を疑ってはゐませんよ。 英次。さらでないとも思へないのですか。 だがお兄さんが本氣になつて千代子のことを たづ子をお前は疑つてゐるのか。 千代子さんはお前を恐れてゐたよ。

信一。千代子さんは一昨日一寸僕の處へ额を

ですか。

見せたきりだ。

英次。千代子はお兄さんと一緒ではなかつたの

信一。千代子さんは何處にゐるか、知

つてゐる

ふことを興正面には信じられないのです。た 知ってゐるのですからね。僕はお兄さんの云

うなことを不氣で云へる人だと僕には思へる わながら、お兄さんは今が兄さんが云つたや とへばです、角までお見さんが下代子と來て

心配していらつしやるのを見るのは僕には意

つては十数人の女の一人にすぎないと思つて 表外ですよ。僕は千代子なんかお兄さんにと

のですから、僕は、お兄さんと一緒になって

千代子のことは心配出來ません。

なら数へてほしいのだがね。

英次。なんですか。兄さん。

信一。英次、一寸話したいことがあるのだ。

かない形、信一登場)

英次。僕はお兄さんを尊敬してはゐますが、お

兄さんが策略をつかふ人だと云ふことを僕は

に心配してゐるのだ。

るいのだから仕方がないが、今日は俺は本賞

女。ありがたう。

二人退場、英次まもなく登場、おちつ

6

英次。権は他人の出やらで自分の生命をあげされていぞ。

支のでは、こうか。兄にあつたか。

さつき手帳を忘れたのでとりにきたよ。

英次。俺の兄弟とは思へないだらう。兄弟に友。君の兄さんに舞鏖で見ただけだ。 ニュニタ 素は兄を知らないのかね。

女。口が似てゐる。 英文。写が似てゐるだらう。 女。 しかし何處か似てゐるよ。

B

ろくあるものだね

英次。 どい比較だが、 に比唆され、 まるでちがつてし 兄にもつとよく しまった。態はかむしでなかったら、もう少 ねる。その上に「人女の子があつたが死んで 見は母に似てゐる。そして僕は父に似て 育つことが出來たら 僕は墓に比較されたよ。 あたつてゐる。 似たかも知れ まったよ。 よく父に兄は鶴 ないが、感じが 50 そしたら 随ま 分び

れ。だが僕はさら云はれてもあまり腹が立た一次。返事が周来ないかね。あたつてゐるから

L

い肉體に愛着を感じてしまった。

其處で悲

なほしてゆけばい」のだ。處が僕は妻の美

來た方がまちがひだ。

だからそのまちがひか

って、僕相當な仕事は は僕に相常な仕事をし 僕は身の程を知れば幸福で けの話だがね。しかしこんな僕に女難がある ると思ってゐるがね。たど他人に通じないだ 時はねったなると僕には又僕のいろ所があ ず、 としたら滑稽だらう。 ます! 兄を崇拜したものだよ。子供 ある いくらでもある。 てるればい になれるのだよ。 わけでもないが、 」。僕にだ

英文。だれもゐなかつた。僕は野本には悲劇がないと云ふことを聞いたことがあるが、自分を用来るだけ賢者になるつもりだ。蟲のいる。僕だつてさうだよ。妻が僕に満足しないを、僕だつてさうだよ。妻が僕に満足しないと云ふのは常然すぎることだ。妻が僕の處へと云ふのは常然すぎることだ。妻が僕の處へと云ふのは常然すぎることだ。妻が僕の處へと云ふのは常然すぎることだ。妻が僕の處へと云ふのは常然すぎることだ。妻が僕の處へ

は自分を不幸だとは思つてゐない。 ると心のどかに仕事が用来るのだ。だから僕 果實を相手にしたり、山や水を相手に 男だ。だが僕は昔とか い所は持つてゐるからね。其處で僕は花 てくれると思ふのだよ。僕だつて人間だい して依然として は依然としてせむしで、依然として繋だ。 劇が起りたがるが、悟つて見れ いがね。しかしいくらうまくゆ いはずだ。 いことだ。 事質をまげるわけにはゆかない。 だが中々口で云ふ程うまく 何處に風が吹くと思へ あまりさばけない、いや味な けば、僕のい、所が用 ば なる ばそれ なん でも 俊号

英次。 英次之か。気がつかないわけだよ、今來たの 思って心配してゐるのだよ。一寸無理もない つたよ。 たと後がしたよ。 だ。階夜ふと見つけて買ひたくなつたの だが買ったあと何となくよけいなものを買 よ。今といけて來たのだ。 だ。さつきは気かつかなかつた。 気のせるだよ。 さらかね。僕は長 僕の 兄には 妻を僕が殺しはしないかと 部が外たやらだね が続き 中々立派だらう。 つて來たのかと思

友。大きな支那カバンがあるね。

どら

した

心したものでしたよ お兄さんの初めの舞臺を見た時から、僕は感 ひらめきがないそうに思ふいですがね。 自分のものにはそんな

信一。不意に用て、るものだね。お前はものに

爽女。それは僕だつこものにならないと思へば 考へるだけでもおり程知らずだと思つてゐる いと思つてゐますよ。女のことなんか、僕は なつこ、自分の仕事を一心にやってゆけばい 僕は自分がせむしに生れたことを後悔はしことが、 り仕方がないやうなものですかられ。しかし みがないのですから、書だけにかじりつくよ 造はやりませたよ のですよ。 るませんよ。それだけ僕は運命にハンブルに なると思ふれる 僕は他つことにはなほど

英次。僕はお見さんを一面憎んでゐるかも知 信一。さうではれると一言もないがね。 ますよっ よ。その他の動は別としても、お兄さんの感 れませんが、しかし僕はお兄とんを天才とし 本の做りだ」思つて、 て競戲してわるのですよ。お兄さんの墓は日 進ん くつには感心し切ってる よろこんでゐるのです

僕は世界の内ではお前の前だけ頭をとげたい

英久。お見きん、僕は一つの語りをひらいてる 信 夷次。そんなことは云はないで下さい。お兄さ ふ。との主ない兄弟だと思ってゐる。 んは独高くとんで下さ らほり出して見るつもりです。 で下さい。僕は地にしがみついて何か其處か 一面敵かも知れないが、一面は質に尊敬しあ 一。僕はお前を心から無敬してゐる。之人は にしないでね。僕のことなんかも気にしない い、女のことなんか気

川来てゐるのですからね 血によごれてはるません。慢は千代子上の家 お前された小さい範囲内心話ですだね な。自分の自由になるのは自分だけだ。それ さらな人間と思つてゐるのですよ。お兄主ん つもりですよ。僕心手を見て下さい。決して その範圍内で用来るだけ、立派な人間になる れが妻であっても、自分の自由になると思ふ るのですよ。他人は自由たらしめよ。よした お彼さんもれ。人間と云ふものは、さう

11 さつがはれると、言もないよ もなく登場さ 外で語か來た氣はひする。英次ゆく

信

一。お前にさら言はれると本當に嬉しいよ。

英大のお見るんと下手っだって除さいっ

处次。 面白いものを買ったのです。

学人に進んでくる 一人退場、生もなく大きな支那カバンを さらか

英次。皆消其屋の店さきにあったら不適に買ひ 信一。へよいものを買ったれ。 たがえ たくなったのです。買った後では後悔しまし

信一, 英次二十三 信二、脳分大きいれ。いくらした。 それはやすかったね。

英次、下代子の消息がわかつたらすぐ知らせま 英女、お兄子、は養だけは大事にして下さい 信一。それならべくるよ。今日は失敬する。 よ、そして特に純粋な悪術的なよろこびを 事上人 かに書がかきたくなりました。 知らしてそつて下さい。僕は一人 人になって前

信して生きこわることだけでいくよ お嫂さんによろしく。 正直なことをおつしゃつこも 二人退場。するなく英次登場

兄貴の品性はほめるわけにはゆかない。

要。よくつてよ。

友。山田と約束してあるのだ。 友。さらだ。 英次。山田つて小説をかく奴から 英次。何處へゆくのだ。 H ればならない處があるから。

英次。逢ったら敬意を示してくれ、僕はあいつ 英次。君はあいつを知つてゐるのか。 友。知つてゐる

友。山田と君の兄さんの芝居を見にゆく約束を したのだ。 ランプやらう。

れに二人切りになるより三人がいくのだ。

þ そ

するよ。

るよ。だがあんな處へゆくよりはうちにゐろ

今日はね、僕は何となく愉快なのだ。

のものをいつか一つよんで感心したことがあ

英夫。芝居にはまだ時間があるよ。山田は僕の 兄貴のことを何か云つてゐたか。

英次。さらか。兄は夢にかけては天才だ。女 友。ほめてゐたよ。あの位あかるい人を見たこ 思議な同居人を二つ持つてゐるやらなものだしき、皆意気、言 にかけてはならず者だが。人間と云ふ奴は不 ね。見貨の強は僕は誰にも負けずに讚美する とはないと云つてゐたよ。

> がね。 來たなら、僕は兄貴の半分を殺してやるのだ 兄貴の内の憎むべき方面だけを殺すことが出 がれ。見貴の内の愛すべきものを殺さずに、 でもある女にもてればあるなるかも知れない

英次。やめよう、やめよう。折角いく氣持がこ 妻。そんな話はおやめなさいよ。 ではゐたやらだ。よさう、よさう。さむけが 時から兄貴の讚美者だが、いつも兄貴を憎ん 程、面白い兄弟はないだらうな。僕は子供というなる。というではないだらうな。僕は子供 はれて馬鹿氣でゐるからな。だが俺の兄弟 0

英次。それも本音でないとは云はないが、次ぎ 要。そこの戸が開いてゐるからよ。本賞にあな の瞬間には俺が生きてゐなければい」と思ふ た身體を大事にしなくつては駄目よ。私はあるとは のだらう。 なたが大事で大事で仕方がないわ。

英次。お前にもこう云ふ所はないかね。お前の 要。あなたの内には意地の恐ろしくいる所とわ はないと思ふよ。 ことを思ふと、大がいの人間はすてたも るい所とあるわ。 0

> 英次。わるくつたつて仕方がない。俺は 誰よりも可愛いが、誰よりも

> > から

醉ったのぢやないの。

英次。酢ふものか。 だがもら 酒も なくなつた

英次。だがあと一合位はのんだつていくだら 妻。あんまりのむといけない う。一寸とつて來てくれ。

英次。そんなこと或はずにとつなないよ。今日 妻。およしなさい。よした方がよくつてよ。 は久しぶりだからね。

英次。どうだい。あいつを見て君は惡人と思ふ 妻。そんならとつてくるわ。(退場 かね。

友。思はないよ。

友。君は細君をもう少し東縛する方がい 英次。義人ぢやないが、悪ハぢやない。僕はあ 人で歩かさずに、一緒に出あるくがいる。 まにふるまふ奴はないからね。 ことがある。あいつ位露骨に自分の心のま いつを見ると自分が傷蓋者のやらな気がする

災次。このセムシガやね 友。 君位なら別に気がつく人はない つてもかまはないぢゃないか

ついてゐるか君に示して見よう。 ずにゐるのかも知れないがね。それは冗談だ に君と恭でもやらうかね。どんなに僕がおち となんか何とも思つてゐないのだ。久しぶり よ。今に妻は歸つて來るよ。だが僕は妻のと 病者にでもなつて妻をやつつけて気がつか 馬鹿な奴だよ。だが自分の知らない内、夢遊ばかいる るのを怖がつて逃げてゐるのかも知れない。 事がありすぎるからね。だが妻は僕に殺され なびすぎるし、無理心中するには、自分に仕 所もあるが、僕だって一思ひにやつてやらうと言 ね。だが人殺しするには、あとのことが目に と思った。こともまるでないとは云へないから

(春をやり用す)

要。小野寺さん。隨分あなたに御心配をかけた 英次。よく來たね。妻は昨晚おそく歸つて來た よ。矢張り自家は忘れなかつたと見える。 にうちへ歸るのが怖くなつて箱根へ逃げてい さらですみませんでした。私はなんだか不意 つたのですが、命がなくなつたので、まあ殺 (英次の室、妻千代子三味線をひき、英次になる) はうたをうたつてゐる。友登場)

> のかはりこいつがゐると識がかけないで困る でもく」られちや寝ざめがわるいからね。そ ら、主人がよろこんでくれたので、私は生き されたら殺された時と思って歸って來ました かへつたやうな気がしましたよ。

英次。俺も生きかへつたやうな気がしたよ。首

妻。たまに歸って來ると、すぐ畫がかけないな んて云ふのですかられ。

妻。私が生きてゐたのをよろこんでくれたかと 友。書なんかかけなくつたつているでせう。 思ふと、すぐ又畫がかけないが始まるのです

英夫。何しろ朝から三味線をひき出すのだから

英次。さら云はすやらに持ちかけたのは誰か 要。三味線をひけとは誰がおつしやつたの。 ね。何しろ蜜ももう一息でものにならうと云 つたので、今朝、一寸やつて見たが駄目にな ふ所なのでね。だが氣持が呑氣になつてしま つてしまつた。

妻。私はもう逃げはしなくつてよ。いくら逃げ 英次。又こいつが逃げ出してくれるとか。

友。その内には又らまくゆくよ。

要。畫が出來ないでもい」の。 英次。だれも逃げてくれなんて云はないよ。 てくれとおつしゃつても。

英次。又ちがふ畫が出來るさ。

要。あなたは私が居ても居ないでも一向平気だ からいやになるわ。

妻。押し込んで下さればいるのだわ。私のやら 英次。そんなことはないよ。だがお前を座敷に 押し込むわけにもゆかないからな。 でもわからないわ。 な人間はほったらかしておくと何するか自分

英次。困った奴だな。自分で自分を制御すると とはお前には田來ないのだね

妻。あっと思ふと、もうすべつてゐるのですか ら罪はないわ。

英次。(怒らずに)馬鹿。

妻。私を座敷牢に押し込んで、御馳走食はして わ。 くださらない。さらすれば私は反うでらくだ

友。僕はのめません。 妻。あなたの方がね。あなた酒上らない。 英次。それも三日とついくまい。

友。今日はよさう。もう一時間程するとゆかな 英次。トランプでもしようか。 千代子。何かやりませら

英次。さらかね。

くったないからは、まもなく登場) (英次退場、まもなく登場)

大文。見貴と修で誌してゐたよ。(無理に笑ふ) をといけさせりやあい」のにな。自分で持って、おちつきはらつてかるのになががれ。さら云で、おちつきはらつてあるな解析があってものでは、と思いでは、一つ東の手でもきかして上げようか。(三味線でもひいてとる)何をやらうかれ。(何か吸ひかける) をとる)何をやらうかれ。(何か吸ひかける) をとる)何をやらうかれ。(何か吸ひかける)

英次。お待ち乗れた。

英次。さうか。 それは 運よく あへて よかつた話しこまれたので。 一寸酒屋の上さんに

大代子。あの酒屋のお上さんは中々器量よしで 十代子。あの酒屋のお上さんは中々器量よしで な。

英次。書をかく呼吸がのみこめて來たやうだ。

英次。やつてもいゝね。だが酒をのんでからに

を登録を時のあるものだ。僕の気分がおち英次。もう少しゐたまへ。もう十分、いやもう女子を持たまへ。人間は時々二人切りになった。とう少しゐたまへ。もう十分、いやもう女。僕は今日はこれで失畿するよ。

千代子。氣持がわるいの。

千代子。それなら酒はおやめになつた方がいゝ

英文。ともかくのまう、そして何か辞かな気持さい、できている。(落をのみながら) 美雄関目ありと云はう。(落をのみながら) 美雄関目ありと云いが、僕には僕の心の修行がある。靜かに、小野寺君に聞いてもらいが、というとない。

(三味線をとりあげ、ひき用す)

Ξ

(夜、英次千代子の「婆を鉛筆ですけつち(夜、英次千代子の「婆を鉛筆ですけつち

英次。こんな天下泰平な日がつじくとは思はな千代子。それはよろしいね。

かつたよ。

下化子。 残符1。 英次。あらしが過ぎたのだね。 千代子。 私もすつかりおちつきましたわ。

千代子。水常ね。

千代子。あなたもさう思っていらつしゃるの。 千代子。あなたもさう思っていらつしゃるの。 英次。思ってゐるよ。そして晝もうなくゆきさ 英次。思ってゐるよ。そして晝もうなくゆきさ 英次。関ってやるよ。だがいつのことか。 東次。買ってやるよ。だがいつのことか。

英次。どうして。 れば私うれしいのよ。

千代子。でも、あなたの御機嫌がよろしいもの。 豊が出来損ぶとすぐ症が起りますからね。あ なたの続は本常に閉口よ。 なたの続は本常に閉口よ。

しまふと利口になるのだな。仕楽を起し切り要次。人間は持つてゐるものを一ぺん皆すててらつしたわ。

英次。そんなことはどうでもいく。僕の不名響にはならない。エソップもセムシだったこうだれ。セムシを僕は恥とは思つてゐないより間形くのは魔ひなのだ。又他人を東鎖するのは嬢ひだよ。僕は千代子を妻とはよんでるのは嬢ひだよ。僕は千代子を妻とはよんでるのは感びだとは思つてゐない、凌遠だと思ってゐる。妻だとは思つてゐない、凌遠だと思ってゐる。妻だと思へば魔部立つことも、太極と思つてゐる。僕は自分の仕事を持つてゐる人間だからその他のことは問題にしてゐなる人間だからその他のことは問題にしてゐなる人間だからその他のことは問題にしてゐなる人間だからその他のことは問題にしてゐなる人間だからその他のことは問題にしてゐな

女。たしかに君つ創君は君に東縛されたがつて 英次。他人なら東縛出来ると云ふのかい。 様することの出来ない人だ。 線することの出来ない人だ。 を次。他人なら東縛出来ると云ふのかい。

及次。それも識別であるまい。だが僕があいつを一度も東純しなかつたと思つてゐるのかい。文僕を細君の常人をも、であると思ってゐるのかい。文僕を細君の常人をあると思ってゐるのかい。文僕を細君の常人をある。

英次。それで満たしなかつたらどうすればいく 女。それで君け満定してゐるのかい。 せんでは、 意意

う。 友。しかし 夫婦つて そんな ものぢゃ ないだら

英次。人によるよ。一緒にあてお方に信じあてない、人間をわきに居させようとは思ばない、人は他人だと思ってあるよ。自分のわきに居たして他人だと思ってあるい所とある。僕は他とはない、所と思ってあるい所とある。僕は他とはそれを漢やましいと言りは思はないよ。どはそれを漢やましいと言りは思はないよ。どは他人だと思ってゐるよ。自分のわきに居た人は他人だと思ってゐるよ。自分のわきに居たくない人間をわきに居させようとは思ばない。

変、当常に主う思ったことはない。お五に嫉妬 作分の紅君だつて劉晃した一個の人間である ことを疑ふことは出来ないよ。ある程度の嫉 がや、更縁や、いたは日本ないよ。ある程度の嫉 がや、更縁や、いたは日本ないよ。ある程度の嫉 がか、たれ等をわるいとは思ばないが、 しかしお丘に生きてあるのがいやにたる程泉 しかしお丘に生きてあるのがいやにたる程泉 しかしお丘に生きてあるのがいやにたる程泉 しかしお丘に生きてあるのがいやにたる程泉

思けないよ。

ないだら「英次。さうだま、米管にころがつた」という。

大会・さらだよ、本常にころがつた者に起き上が、ないらしい。もら歸つて来さらなものだとでかのが僕、 ない、とおがいがないと思ってある一僕 け続年な大学生活を選挙するよ。だが特別なけ続年な大学生活を選挙するよ。だが特別な一次においい。 もがからしい。もら歸つて来さらなものだ。 それとも又逃げたかな。

女。逃けても不気かれ。

英次。不録でなければならないとないことはない。 本録でなければならないとないことはなりないにもうないだらうな、だが僕には僕の生き方があり、かたらうな、だが僕には僕の生き方がありないなあと思ってゐる。 それにしてもおそいいなあと思ってゐる。 それにしてもおそいなあと思ってゐる。 それにしてもおそいなあと思ってゐる。 それにしてもおそい

見てくるよ。

英次。だが、まちがつてゐるとは思はない。何

千代子。それなら悪くないものね。 変次。死の恐怖さへなければれ、それに死の苦寒を、死の恐怖さへなければれ、それに死の苦痛もた終だと思ふね。生命とぶふ奴は中々生きたがるものだから樂には死ねないね。 手代子。首しめられるのは樂ですつてね。 変次。安の肉づきのい、手で靜かにしめられるのは樂かもしれないが、息の由來ないのは樂をすつてね。 ではあるまい。

千代子。あなたの話は、皆想像ね。英次。見たことはないがね。

英次。まだ早いな。だが、誰かくると厄介だか千代子。八時よ。

子代子。あつ。 千代子。あつ。 千代子。あっ。

英次。あはゝゝゝ。 千代子、いやな方。びつくりしたわ。 英次。あはゝゝゝ。

いかられ。

天代子。あなたの後ろにだつてゐる**わ。** 天次。影法師だらう。

英次。セムシの女がね。 千代子。女らしくつてよ。

よ

しめられたさらですが、なれるといく氣持に

千代子。あなたのそんなことを云ふ気持がいやみ。

英次。いやかね。この姿の方は嬢ひぢやないかなのですよ。

千代子。わざとそんな風をしなくつたつている

いや

英次。毒蛇の感じもわるくないね。
がるのが面白いのだよ。
一代子。いやなくせね。
英次。したつていゝだらう。俺にはお前の

英次。安心するがい」。殺すとぶふ時は殺さな英次。さうかね。お前に似合はないものですよ。
「代子。そんな冗談は云はないものですよ。
「で、お前を殺してやる。
「吹、お前を殺してやる。」
「吹、お前を殺してやる。

英次。どうかね。明日の朝がくれば許してやる千代子。あなたは私とおどかすのね。英次。それはどうかわからないよ。

千代子。あなたのその目が表しば解があらばれ英次、あはメメーお願の顔には死相があらばれ手代子、もうそんた恰好するのはいやよ、英次。権の背中が怖いと云ふ方が本常だらう。英次、おはメメーお願の顔には死相があらばれてゐるよ。

千代子。あなたの難には紀遊び相があらばれて ・ ではよしませられ。 冗談から駒 が出ると大へんですかられ。 冗談から駒 が出ると大へんですかられ。

「千代子、英次にとびかょらうとする)・サルニ、英としていいる。

いと許りは云へない。

千代子。あなたにとつてはなんでもいくのね。 こくだい さらなればいくと思つてゐるのだよ。 いずくなる、それもいくだらうでしよ。 る、それもいくだらうでしよ。 みがぬってくる、それもいくだらうでしよ。

思っていらつしたの。

めだよ。自分でもどうすることも出來ない時かれてゆけばね。だが俺は癇持だからまだだ

英次。かつとした時は何をし出かすか、俺の内には 恐ろしい血が、流れて ねるのかも 知れない。俺の大祖父さんと云ふのは自分の子供があんまり泣くと云って和の上にた」きつけてあんまり泣くと云って和の上にた」きつけてあんまり立つに立いておたさらだ。 實際その下を一程愛してゐたのださらだが、話には少し誇張があると思ふが、俺にもどうかするとその血が流れてはねないかと思ふと怖くなとその血が流れてはねないかと思ふと怖くなとその血が流れてはねないかと思ふと怖くなとその血が流れてはねないかと思ふと怖くなとその血が流れてはるないかと思ふと怖くなる。その血が流れてはねないかと思ふと怖くなる。その血が流れてはねないかと思ふと怖くな

大代子。氣ちがひの筋なのれ。怖いわれ。 手代子。氣ちがひの筋なのれ。怖いわれ。 でな気がしてゐる。

千代子。なんだか繁味がわるくなりましたわ。 変次。本常は今のはつくり話だよ。そんな奴が 光和にゐはしなかつたかと一寸思つただけだ よ。だが氣遠ひにどうしてもならないと云ふ 人間はないやうに思ふね。たど氣遊ひになり 人間はないやうに思ふね。たど氣遊ひになり 人間はないやうに思ふね。たど氣遊ひになり ない人間と、なりにくい人間があるだけだ

千代子。あなたは氣道ひになりやすいの。 英次。能のやうなのは反ってならないと思ふが どうかね。この前お前が目をさました時、短 だってではなかったが何となく短刀が見たくな つてではなかったが何となく短刀が見たくな つた。他の内には矢服り武士の血がのとつて

千代子。どうですかね。そんなことはないでした代子。いやな血がのこつてゐるのおやないかね。 ないなないかではないかも知れないよ。誰でないなながあれた。 ないないないが見たくなると云ふやうない。 ないないないが見たくなると云ふやらない。 ないないないがあれないよ。誰で

英次。お前は夜中に鏡が見たいと云ふやうなことはないか。

千代子。夜中に鏡を見るのはなんだか怖い

下きず。ちなことはしているとようなであるとと、 ないからなほ見たいと云ふやうなこと

か凄くなってくるわ。

英次。お前も人殺しはしたことはないと見える英次。お前は幽靈と云ふものを認めるかね。

千代子。あなたは、登記したことがあるの。 大は智慧の存在を信じるだらうと思ふのだ。 教した人の姿が見えるだらうと思ふのだ。 壁を見ても、天井を見ても、窓を見ても、そのを見ても、天井を見ても、窓を見ても、そのを見ても、天井を見ても、窓を見ても、そのとした時の姿がまざくした時の姿があるいわ。

英次。だから人を殺さないものは仕合せだと云ふのだよ。

英次、深い眺りだね。さめない。 千代子。死ぬつてどんなものでせらね。

小野寺。野寺の見さんぢや仕がない。 かくのに。 色魔なんか 通さなければ いくのに

芳子。

お通しするの

小野寺。鱧のででがなる。 水野寺。鱧のでででひだよ。

まあひどい。(退場

す。

その性質がこの頃、頭をもたげて來てる

るやらに思ふのですが、

どんなものでせら

小野寺、どうぞ遠慮なく。

信一。實は、常のことですがね。精も衛存知の信一。實は、常のことですがね。精も衛存知の信息、大学敬すべき點は尊敬し、望みをおくれき、大学が、一次等が、一次等が、一次等が、一次を断には望みをおいてゐるのですが。

小 すが、 知のやうにあいつは鰻りもので、一方非常った してやりたく思つてゐるのです。 野寺。夷次さんもあなたのことをいつも自慢 あ 所のあるのを認めて、 していらつしゃいます つてゐることは一方傲りにしてゐるのです。 かる 恥かしい話です。 あり その反対の性質も弱くる い、すなほな氣質を持つてはゐるので がたう。兄としてあ それをどうかして生か 僕は弟に し云ふ おきさとも つてねるの しかし御存 天才的 6

りましたから。 小野寺。さう思へばさう思へないこともないと を 思ひますが、今もハガキを戴きましたが大へ 思ひますが、今もハガキを戴きましたが大へ 思ひますが、今もハガキを戴きましたが大へ

信一。さうですか。それを信べば変心ですが僕信一。さうですか。それを同べば変心ですが、ないです。それをうけとつたので質は急につたのです。それをうけとつたので質は急にあたたの態に何ぶことにしたのですが、があれたの態に何ぶことにしたのですが、がないでありましたから。

す。自分が死ねば、弟だつて一生を棒に

うか。

た時 君と僕とで、 な気がして仕方がないと云ふのです。そして の寒の手紙には、 がね。まあそんな話はすんだ話ですが。 たのです。しかし二人が夢中に網旋したがつ 第一弟の妻になるなぞとも考へてわなかつない。 のですし、考へようとも思はなかつたのです。 のですね。あの人と第の性質がどんなにこ らね。今になって見るとそれがよく 愛したと云ってもいくのかも知れません。僕 に初め近づいて來、僕を愛したために、弟も るるわけでもないのです。尤もあつ細君は僕 ないのですが、第の思つてゐる程深人して 更うそだと許りは思けないのです。一節は んがらかりあふか、僕は老へても見なかつた は、弟のことをあの人にほめて話しましたか はれても仕方がないと云へば云へないことも と僕との間を疑ってゐるやうですが、又疑 れませんが、 0 あれれ 僕は第のためによろこんだもの はたし たしかに、前の妻の云ふことも滿たしかに病的な所があるかも知 どうか助けてほし どうも いと云ふので なかつた (15)

芳子。あんまり綺麗だったので買って來まし 小野寺。いる花があったね。 ものをしてゐる。 (小野寺の室、西洋間。小野寺、何かかき つて來ていける。 細君芳子登場。花をも

芳子。今日はい、天氣ね。何處か散步なさらな か秋らしいね。

小野寺。野中からだ。

小野寺。本常に美しいね。欠張り秋の花は何處

小野寺。それはつれてゆくよ。 小野寺。行からかね。 芳子。私をつれていつて下さる。

芳子。何處へでもいくわ。 小野寺。何處へ行から。 芳子。られしいわ。何處へゆきませう。 あなたとなら。 あな

芳子。まあ。 小野寺。俺も何處へでもいっよ。お前となら。 たはい

> 小野寺。こんな天氣なら何處へ行つたつて氣持 がいる。郊外に用さへすれば。

芳子。 羽織だけかへてくるわ。(退場) 小野寺。そのまゝでいゝよ。 (まもなく芳子登場)

芳子。それなら出かけませら。誰かくると出か 小野寺。 けられなくなると困りますから。 それなら出かけよう。

芸子。何處から。 女中 郵便が参りました。 (小野寺らけとる、女中退場)

芳子。なんて。 芳子。それはよかつたわね。野中さん だ姉は無 小野寺。こなひだいつた禮と、いたつて無事だ くれると云つて來た。 事になさまるでせうか。 から変心してくれ、繪もかけるから変心して

小野寺。それはわからないれる 芳子。私、野中さん気味がわるいわ。あなたの 小野寺。気味のあるくないこともないな。あい 親友の悪いを云つてはすみませんが

> が病的だよ、なんだか不安心な所がある。 あまり思ひつめる質なのだね。 つは随分いい所をもつた男だが、少し趣味

芳子。あり云ふ人に吞氣になれないものですか

芳子。それではゆきませう。 小野寺、存氣に酒のんだり、三味線をひいてる る時でも、何處か不氣味だね。

小野寺。行かう。だが一寸野中にハガキをかい

小野寺。東たつて田かける所だと云つていまれ 芳子。いなたもその間にいらつしやらなければ よろしいけど。

てからにしよう。

ばいょっ

女中登場)

女中。野中さんと云ふ方がいらつしやいまして しやいました。 一寸おさしつかへなかつたら話したいとおつ

小野寺。それなら野中の兄さんが來たのだら 小野寺。野中が來たのか。 女中。いつもの野中さんとはちがひます。大へ ん立派な方です。

女中。はい。(退場) お通ししてくれ。

したが。
とはないのです。この三代程は出ませんでととはないのです。この三代程は出ませんでととはないのです。この三代程は出ませんで

れの容易を表するいのですね。

信一。困ったものです。それは、第の妻の云ふととにも誇張はあると思ひますが夜なかに短なるががれたりしたら、一寸ねむれませんかりを折がれたりしたら、一寸ねむれませんからね。

す。 さらして下されば本當に僕も安心しまを短刀は僕がもらつてくることにしませら。 度短刀は僕がもらつてくることにしませら。

つて見ます。

信一。萬事よろしく願ひます。さやらなら。 せん。それでは之で失禮いたします。 せん。それでは之で失禮いたします。 す。うまくゆくことをのぞんでゐます。 まだします。 ないのに上って お話します。 というがありま

> 大野寺。野中が今の家にゐては碌なことがない がらうと云ふのでね。野中のために家をさがだらうと云ふのでね。野中のために家をさがしてやらうと思ってゐるのだ。

方子。まあ、それでは散步はやめになつたのね。

小野寺。そのかはり薬山へつれていつて やる

男よう。 見よう。 見よう。

大子。それなら本賞にうれしいわ。久しぶりに 変。み なかは前白くないの。 なかは前白くないの。

小野寺。まあ、大したことはないと思ふが顧君 が殺されさうに思ふのださうだよ。 芳子。あの方は少しへんね。 小野寺。だが野中も一寸氣味のわるい 所があ

大野寺。よくはおからないがね。あつさりして小野寺。よくはわからないがね。あつさりしてせらね。

野中が

が野寺。お通ししてくれ。 女中。野中さん御夫婦がいらつしやいました。

ければよかつたが。 ないのななとでしてゐると影と云ふが、何ん小野寺。うはさをしてゐると影と云ふが、何ん小野寺。

(小野寺夫婦迎ひにゆき、二人をつれてくなのできずない)

英次。それなら 失禮して 腰かけたら いゝ だら外野寺。どうかおかけなさい。

**千代子。ありがたら。** 劣子。どうぞおかけなすつて。

英次。会闘はよせ。鬼は君の處へよくくるのか

見て主人は兄だと云ふのですが、私はそんな千代子。兄によく似た人が角をまがる後ろ変を

ないともかいてありました。 殺されさらだし、一緒にゐても殺されさらだ と云ふのです。それに逃げることも出來ず、 ました。自分も死にたくはないが、逃げれば にちがひないと云ふ意味のことがかいてあり 一緒にもゐられない、どうしているかわから

小野寺。それは誰ではないかも知れません。こ

信一。それに私の考へでは、弟の豊が少し賣 小野寺。たしかにあの家はよくありませんね。 信一。どうしたらいるかと道々考へたのです 君や僕が買はさしたとしたら反つて侮辱され ですがね。金は僕が出してもいくのですが、 ね。あつ家はよくないと思ふのですよ。 がね。轉地でもしたらどうかと思ふのですが じが何處かにしてゐました。 なひだあった時はさとつたやうなことを云つ ある大石を藁縄でやつととめてゐると云ふ感 てゐましたがね。坂をころがりおちたがつて たりしだすと、又気分がかけるかと思ふの 同情されると

小野寺。本當にあの意こ地な所が英父さんのよ とを實に嫌つてゐますから。

信一。あれがあるので生きてもゆけるし、仕事

小野寺。轉地すると云へば何處ですかね。 信一。心あたりはないのですが、あかるい、 なっ してゐられないやうな、そして誰にもきがね 眼界の廣々した、つまらないことにこせく も出來るのでせらが、困つたものですね。 せずに、二人で日なたぼつこでも日本るやう

小野寺。さうですね。そしたらいしかも知れま せんね。

信一。葉山あたりはどうですか 信一。今度あつたらおすいめ下さい。 小野寺。いくでせう。 ね。

信一。お気の毒ですが、どうぞよろしく。私が 小野寺。おすゝめしませう。しかしその前にい 小野寺。こなひだ芝居、拜見に上つて感心 した。 が、一寸今、急がしい最中で。 暇な身體ですと家位さがしにゆけるのです い家があるかどうか、さがして見ませう。 しま

小野寺。畫を買ふ方は僕の友達の山田次郎が買 信一。いやどうも。

たと思ふでせらかられ。

あれは

小野寺。 信一。あの方、御存知なのですか。 ふかも知れません。 光日山田と芝居見物に行つたのでしたらなぎ

> た。山脈田 が。お逢ひでしたらよろしく。 かあの方のものをやりたく思ってゐるのです 一。あの方にほめられれば光祭です。い もほめてるました。

小野寺。山田も、あなたにやつて戴ければよろ

信一のおとうと からっ に申し爺ねますが早い程、結構なのです。も しものことがあってはとり返しがつきません 弟のこと、何分よろしく願ひます。誠

小野寺。今日之から葉山へ行つて見てもよろし

信一。本當に感謝します、弟夫婦がおちつい 小野寺。いや別に射はないのですから。 信一。それではあまり・・・・ てくれないと僕もおちつけないのです。 敷きますか。 の妻の手紙を持つてゐますから、 一度よんで

信 小野寺。かまひませんか。 一。あなたを僕は絶對に信 (小野寺よむ) 加します

小野寺。之は少しひどすぎますね。英次君も。 られ。へんに執着する質が二人よつたのです 一。火と油と一緒になったやうなものですか

信

ムが

ね。それなら山

僕は狼の舌をきくと氣持 へ行つたらどうだ。

ふがなっ

僕はは

源の音がひどいとねられない質なの

小野寺。

僕には

は海岸へゆく

0

はわるくはないと思

英次。僕もなりたいと思つてゐるのだよ。 馬鹿な人間は君を馬鹿にして與しやすく思ってからない。 昔からその點君に感心しでゐるよ。君は氣が 後君の忠告を入れて何處へ出かけるのもなるとなった。 要求が過大になるかられ。 氣てゐるからね。 かくしてもおひつかないから云ふが、僕は今 なると、赤の他人のあつまりと思つても、つい て大がいのことには平気でゐられるが夫婦と 鹿にされてゐる點に感心してゐるが、僕だつか だ顔して、相手の腹をのみこんですまして馬 ととを知らない。お世鮮つかはれてよろこん ついても気がつかない顔をしてゐる。だから 惑の入る餘地をつく てゐるが、しかし君をだませる人間は少ない の真似はいやだからね。君は境遇もいるが 思はない。もう少し呑氣になれないかね。 く二人で一緒に出かけることにしたよ。疑 くるしむのは馬鹿 君達の前だから、

0

英夫。僕は淋しい處は嫌ひなのだ。それに引越 は厄介だよ。引越好きの人の氣持は僕にはわれてい からない。

小野寺。さうかね。尤も僕でも一寸は何處か 思はないか へ行からとは思ふが、この家から出たいとは

千代子。いやよ。そんな話。 英夫。兄はあの家にはいやな聯想をもつてゐる らしい。あの僕の床下から血にそんだ千代子 一死骸が出て來た夢を見たのださうだ。

英夫。(冗談のやらに)あんまりい、夢ぢやな 思つてゐるよ。 いが。そんなことが起らなければ僕もいっと

芳子。冗談にもそんなことをおつしやるのはよ 小野寺。そんな冗談はよく くないわ。 ないね。

芳子。 千代子。主人はあんなことを云つて人をおどか か想像してよろこんでゐるのですよ。 暗示を與へておいて、兄をおどかすことなん ンクのなかには私の死骸が入つてゐるやうな のトランクに兄をこしかけさして、そのトラ でこなひだ買ったトランクを室において、そ すのがすきなのですよ。主人は今度兄をよん まあいやな方ね。

> 千代子。私はなんだかそんなことが本常に行 かに入れられてゐるやうな氣がすることがあ はれてそして私の死骸が本當にトランクのな るのですよ。

芳子。 まあ。

英次。僕のなかには、兄に似て役者の血が流れ 小野寺。それは てゐるのかも知れな 本當によくない趣味 だよ。

小野寺。活動にでもやったら面白 いかも知れな

英次、活動は僕は見たことがないよ。 時の参考にもなるかられ。 す兄をおどかして兄がどんな表情をするか見とは あのなかに酒や御馳走でも入つてゐたら、一 るのもわるくないね。兄にとったって芝居の の支那カバンに死骸が事實人つてゐないで、

小野寺。 東次。君も赞成するなら、一つ端役をつとめな 小野寺。狂言としたら面白いかも知 ね。 かっ 本當にやる気なら 是ず やめて ほしい de.

英次。まだ本式にやって見ようとは思はないが 行くなら一 千代子、芳子さんにお願ひし 緒にいつて戴 いたらい て買ひ物に

英次。そんな云ひわけはしないがいいよ。僕は 兄と小野寺と伸よくなることを望んでゐるの意となった。ない がいわかつてゐる。だから遺憾なく云つてく だ。兄が君の處へ來た用がなんだかも僕は大 れ給へ。兄は何しに來たのだか。 はずはないと云つたのです。

英次。見らしい考へだね。そして君は贊成した 小野寺。君の兄さんは君がもつと明るい、氣持 英次。僕のことかい。まあそんなことはどつち 小野寺。君のことを心配して來られたのだ。 のいゝ處に住むことを望んでゐられたよ。 のだらう。 でもいる。どんなことを心配してゐたのだ。

小野寺。贊成したよ。

英次。へ冗談らしく、しかし皮肉にしそれで僕 達は何處ですめばい」と云ふことになつたの

英次。志はられしいが、僕は當分 小野寺。葉山 でも閉口だ。 處はないかと思つたのだよ どうか。 どかないつもりだよ。僕は引越は考へただけ から三浦の方にかけて何處かいる それに淋しい處へ行つているか あの家から

か し東京をはなれるのも悪くはない 千代子。まさか。 小野寺。君のそんな考へ方はつまらないと思ふ ね。

小野寺。

英次。それなら君達こそ東京をはなれたらいる と思ふがね。 らひたくないのだ。僕は今の家で滿足してる るし、妻だつてあの家は氣に入つてゐるわけ だ。また僕は兄にそんなことまで心配しても ぢやないか。僕は東京をはなれたくはないの

英次。葉山の方がいくのかい。近所に家もなく 千代子。あまり氣に入つてもゐませんわ。 泣いたり、わめいたりしても聞き手のない庭は がい」のかい。

千代子。ですけど、明るい氣持になれますわ。 英次。僕は何と云つたつてゆ きつと きたくない。 お 前き

英女。だが俺と一緒にゐるよりは怖かないだら 千代子。だつて一人では怖いわ。 英次。お前は持てるよ。 千代子。私一人家なんかもてませんわ。 う。千代子は僕を人殺しのやうに思つてゐる 一人でゆくなら勝手だが のだからな。

英次。君も譃つき仲間かね。君の方が僕よりく

はしいだらう。細君の心理を夫より他人の方

が知つてゐると云ふことに平氣にたりたいと

僕は思つてゐるのだよ。

だ。さらだらう。

千代子。こなひだ別越しにいと云つていらしつ 英次。僕だつていくとは思つてゐないが、 たわ。 し僕は當分あの家から去りたくはない。 しか

英次。兄がどうしてそのことを知つたのだ。(急 兄に手紙を出したのだね。 に何か思ひついたやうにおとなしく

千代子。問しはしませんわ。

英次。夫婦なかに秘密があるのを君 小野寺。引越したいと云ふ話があるとは君の兄 分の趣味を、いくものとは思つてゐないのだ 君だから別に知らせたつて恥とは思つてゐな るのだよ。謹まうとは思つてゐるが。 し、他人に誰をつかせるやうに持ちかける日 さんは云つてゐなかつたよ。 が、白々しくやられるとつい皮肉に出たくな いがね。僕は他人の秘密にはふれたくはない せるのは不愉快だから、そんな話はよさう。 の前で知ら

小野寺。君の考へ方は、君が普通の入より神經 が發達してゐるからと思ふが、 あまり

間でもあいつから目をはなすことが出來なく だけは僕は信じてゐるのだからね。僕は疑惑 なつた。少しの疑惑も僕は入る餘地をつくり の氣持は家庭幸福な、貞淑な妻をもつ君には 程あいつを信用することが出來ないのだ。 ない限りはね。僕はあいつを愛すれば愛する を一番恐れる。疑惑は魔物だからね。正體を ら。君は斷じて兄とぐるになつては困る。君 から、手紙をかくぐらるの時間はぬすまれた たくない。しかしあいつに嬢はれたくもない わかるまい。いくら小説家でもね。僕は一瞬 奴だからね。 かも知れない。あいつはすばしつこいのだか はまち つかめない處にはいたる處に姿をあらはす がひのない事實だ。僕が殺してしまは

(芳子、千代子登場)

英次。どうもありがたう。買ひものはすんだか

芳子。まあいくぢゃありませんか。 千代子。え」。 千代子。すみなした。 英次。之から又時々二人でよせて戴きます。 英次。それなら失禮しようかね。

> 芳子。どうぞ、又いらつして下さ 小野寺。さらかい。 英次。それぢゃ失敬する。 千代子。ありがたう御座います。

(四人あいさつ、退場。まもなく小野寺になった。 たらなもら 夫婦が場り

小野寺。中々いる人だね。だが何處か運のわる 芳子。千代子さんていく方ね。 小野寺。本當に困ったものだな。 芳子。隨分よわつていらつして、すぐ 涙 ぐんで さらな所があるね。

小野寺。どうかしたいな。しかし他人の夫婦の 芳子。だまつて見て ゐるより 健仕 方がないわ ね。 間のことは手の出しやうがないね。 いらつして困りましたわ。

小野寺。殺される前に逃げ出すか。逃げ出す前 小野寺。お前はどう思ふ。野中が細君を殺すか、 殺さないか。 殺されるか。俺にもわからない。 それはわかりませんね。

> るね。あく執着してはね。氣がめいつてしま った。散歩でもしよう。

芳子。果實を買って歸って來ましたわ。 野寺。それはすつかり忘れてゐた。歸つてか ら食ふことにしよう。(退場しようとする)

## 第 =

英次。馬鹿。小説をよんでそんな大きな臀出し て泣く奴があるか。 小説を讃んでゐたが、不意に泣くこ (英次の室。英次畫をかいてゐる。千代子

英次。何か働くといくのだ。 千代子。小説でもよまなければなほ淋しくなり 爽次。身につまされたのだらう。 英次。だから小説なんかよむなと云ふのだ。 千代子。さうよ。身につまされましたの。 千代子。だつて悲しいのですもの。 ますわ。

千代子。女中もおかずに働いてゐるぢやありま せんか。この上働いたつて、金が出來るわけ

小野寺。三人ともわるい奴ぢやないが、一寸困

かね。お二人ともいく方がやありませんか。

芳子。平称にをさまるわけにはゆかないのです

芳子。何處へ いらつしやる 000 御 緒に 参り ま

千代子。それでは失禮ですけれど、おさしつか へがありませんでしたら、お伴さしていたい

小野寺。天氣がいるからどこへでも行って來た 芳子。一寸行つて参ります。 千代子。それでは失禮いたします。 らいくだらう。そして歸りに果實の あつたら買つて來てもらはら。 5 0

かうと思つた。しかしこの二三日の内に不意られ。逃げられても困らない程度でとめてお らね。逃げられても困らない程度でとめて 恐れてゐた。愛すれば逃げられた時に困るか K つて來た。僕は今迄、あいつを愛することを どうもありがたう。 僕はね、千代子がこの頃へんに可愛くなど。 (千代子、芳子退場) いつを もうどうしても 失 ひたくなく思

小野寺。団ることはないぢやない 愛するほどキズが氣になり出した。僕はキズでなう氣にならなかつたが、玉を愛すれば や、玉も下らないと思つてゐる間

あいつの逃げ

出す夢を見てびつくりして日をだっちょう

さますことが何度あるか知れない。

その

ふやらになつてしまつた。僕は困つてゐるの

小野寺。そんなことはないと思ふね。 英次。いや、たしかにさらなのだ。僕は三人の 死ぬこと許り心配して、どんなことでもして、 兄もそれを恐れながら、どうすることも出 愛をうたがへないのだ。二人は僕にせかれる。 ない。僕は斷 あいつを生かしたがつてゐる。その氣持が僕 ゐるからに過ぎないのだ。兄はまたあいつの るのは、僕から逃げよう、逃げようと思つて ないのだ。妻は僕に殺されることを恐れてゐ ので、ます~一愛してゆくのだ。そして妻 になった。是はあいつのことを忘れてはゐな 芝よりも兄が憎く、その上に兄を恐れるやう 分をくるしめるのだ。そして僕はこの頃、 はこの頃すつかりおちつかなくなつた。夜も いつを失っているのなら、何にも問題は起ら にわかりすぎるから、恐ろしいのだ。僕は いのだ。あいつも亦兄を愛してゐるのだ。 があるから自分のものになつたと云ふことは も承知しながら、 じてあいつを失ひたくない。 そのキズがますく 來言 あ 僕

英次。同意 小野寺。 らう。 分を殺すかだ。僕は三つの内どれを選ぶか の看守人にまで堕落してどうすることも出 が、下手人が僕だと云ふことはすぐわかるだ 事のために死ねない。兄を殺すことも考へる 死んだら誰が僕の仕事をする。僕は自分の仕 ね。 切りない。あいつを殺すか、兄を殺すか、自 なくなった。僕は之にかつ方法はたった三つ ずにあいつを殺すことが出來ない。そしてあ 他仕方がないことになる。だがあいつを失は気に変 のだ。僕はおちつきがなく、とうくしあい に苦しめる。そしてどうすることも出來ない く、嫉妬と憎悪が時々僕の胸をはりさくやら じてゐる問は、い だ。君にも見當がつくまいな。 る。僕はどうしたらいるか見當 いつなしには僕は にふる氣はない。それならあいつを殺すより わけにはゆかない。僕は兄を殺して一生を棒 ないからね。旅行してゐると云つてごまかす がしくくらしたいと思つても、その力がな 僕が死ぬのが本當かも知れないが、 兄の行方がわからないでは誰もすませ 旅行したらどうだ。二人で。 じことだよ。 つかあいつは逃げる。それ 生きられなくなつて來てゐ あいつが逃げることを信

地獄の人間になつてしまつた。一人ですがす

小野寺。夫婦喧嘩は犬も喰はないと云ふが、僕

英次。それはあたりまへのことだ。 千代子。あなたは私を殺しても豊がかければい いのでせら。あなたはさら云ふ方です。

英次。泣けるだけ泣け、誰が同情してやるもの 千代子。なにがあたりまへです。くやしい。

千代子。あなたに同情なんかしてもらひたくあ 思つてゐません。あなたは暴打です。恐ろし りません。私はもうあなたを私の夫だとは い暴君です。

千代子。小説がなんです。私は出てゆきますか 英次。小説にそんなことでもかいてあるのか。

英次。出る勇氣があるなら出て見ろ。 千代子。出ますとも。

英次。もう一ぺん云つて見る。 千代子。何度でも云ひます。旧ますとも。

野寺登場) (英文、千代子にとびか」らうとする。 小 英次。よく云つたな。

英次。よく來たね。今《苦笑して》喧嘩してゐ た所だよ。誰かくればいるがと思つてゐた 所だよ。

も喰ひたくないよ。

英次。まあいるよ。あんまり人を馬鹿にするか

千代子。小野寺さん。きいて下さい。夫は私 そして自殺しないではゐられないやうな目に を朝から晩まで看視して、そして私に少しの 生きるよろこびを全部奪つてしまふやうな。 とをする権利があるものなのですかね。妻の 自由も與へてくれないのです。夫にそんなことは あはせるやうな。

英次。俺はお前をよろこばしたくどんなに思つ 小野寺、知つてゐる。 君だつて知つてゐてくれるね。 てゐるか、お前は知つてゐるはずぢやないか。

千代子。私だつてどんなにあなたを愛さらとし 英次。それなのに、といつは、こいつは僕を呪 死んだ方がい」と云ふのだ。夫にとつてこん あなたの要求が無理すぎるのです。 たでせう。だが私にはその力はないのです。 な侮辱があるだらうか。(泣く) つてゐるのだ。そして僕と一緒にゐる位なら

千代子。出てゆきますとも。 英次。それなら出てゆけ。 小野寺。奥さん、そんな馬鹿なことは云ふもの

小野寺。なるそんな馬鹿なことを云ふものちや 英久、僕だつて男だ。出てゆけ。 千代子。 それだつて 出てゆけと 云ふのでする ない。千代子さんにゆくさきのないことは君 だつて知つてゐるぢやないか。 の。私だつてこ」で死ぬのはいやです。

千代子。そんなことはありません。私はゆくさ 英次。ゆくさきはいくらだってある。もらゆく たのだよ。 さきが出來てゐるから、他に喧嘩をふつかけ

英大。ゆくさきの心あたりがなくたつてお前は 出かけるかい。 きなんかなくたつているのです。

千代子。あなただつて、私にゆくさきがあった ら出てゆけとはおつしやらないでせら。 (二人類を見合せて苦笑する)

英次。誰が折れるものか。 小野寺。だから大婦喧嘩は大も喰はないと云ふ 小野寺。あはユムム。 千代子。私だって折れはしません。 いのか知らないが、雨方から折れるのだね。 のだよ。よかった。よかった。どつちがわる らい」だらう。 面白い。もつと喧嘩した

けでもありませんし、さきにたのしみがあるわ

英次。お前は子供が出來ないと云ふのは本質が

だと思つてゐますわ。 千代子。醫者はさう云ひました。子宮がどうとれる。

英次。なぜだ。

千代子。子供がこの上出來たら私の身體がつい

英次。お前は死にたがつてゐるのぢやないか

千代子。あなたは私が死ぬ方がいくのでしよ。 天次。俺の手から逃げられるよりはね。 一代子。私だつて今のやうな生活を一生つと する位なら死んだ方がよろしいわ。 する位なら死んだ方がよろしいわ。 でなら死んだ方がよろしいわ。 でする。なら死んだ方がよろしいわ。

そ代子。一つ十圓にだつて實れる時は來ないと一種は覺悟をもうきめてゐますから、そんなとれば覺悟をもうきめてゐますから、そんなと

こんな生活はいやです。 千代子。それにいくら金持になつたつて、私は英次。まあ見てゐるがい」。

> 天代子。ゆきたい虚にもゆけないやらな。 英次。お前が信じられないやらなことをするか英次。お前が信じられないやらないやらな。

千代子。私はもうあなたの窓や姿を見ても胸が

でであるのだらう。 英次。お前は俺が早く死んでくれればい」と思

千代子。まあさられ。なけらい。 できたいのですよ。あなたが自由さへ下されば、私はのですよ。あなたが自由さへ下されば、私はのですよ。あなたの中らに私を殺すと云つておどかして私の自由をすつかりなはれてしまなどかして私の自由をすつかりなはれてしまって、私にしないわけにはゆきませんわ。 ではなだっていつかとび出して見せると腹の底で思はないわけにはゆきませんわ。

千代子。あなたは本常にひどい方ですね。

がどんな泣き摩を出したつて逃がしはしない

手代子。それは 私が わるかつたかも 知れません。だが今はあなたの方がわるいのです。ずしがつとわるいのです。なはあなたを憎悪つとずつとわるいのです。なけあなたを憎悪し切つてゐます。人を束縛するにも程があります。

てゐるはずだ。 乾少でお前を束縛してゐると思つて 東次。権が好んでお前を束縛してゐると思つて

千代子。それを知つてゐるので今まで我慢して来たのです。

英次。俺を殺してもか。千代子。私だつて生きなければなりません。英次。もう我慢出來ないと云ふのか。

英次。それはさらかも知れない。権は今死んでは他の仕事はものになることを誰にも示すことが用來ないからね。権の仕事が後世にのこしても心ある人には笑はれないだけにはしてしても心ある人には笑はれないだけにはして

信

---

僕はあなたと一緒に生きることは考へ

福だからだわ。私は

千代子。いろく一考へてゐるのだと思ひます。 信 事に夢中になつていらつしやるのかも知れま 私と本當に別れたがつてもをりました。 どうしてゐるのでせら。

信一。病気ですか。 千代子。大丈夫よ。主人は本當は病氣してゐる 信一。僕はこの室であなたと二人切りでゐるの 千代子。まだい」ぢやありませんか のですから。 るかわかりませんから、 はおちつかないのです。漢次がいつ歸つてく それでは又來ます。 それであなたは見舞にゆ

信一。念ならかしますよ。 千代子。ゆきたくも金がありませんから。 ないのですか。

千代子。本當は私も病人なのですよ。明後日 まで、あなたが東京にいらつしやる間。

千代子。それだつて仕方がありませんわ。尤も 信一。それはよくありませんね。 あなたが私にどうしても主人の所へゆけとお つしやれば、私、死んでもゆきますけど。私 は。私はもら主人のそばにゐるのにはもう本 だつて生きてゐるたのしみが少しはなくつて

> たとまるでちがつて私に執着し切つて下さる んものね。それに殺し乗ねない様子を見せる さして來ますの。どうしたつてもう辛抱は出 思ふのですが、愛さらとすればする程、嫌気が のですから。あたたの兄弟でゐながら、あた 來ませんの。ですが何處もゆく處はありませき 常に関口してゐますの。さう思ふのは惡いと ので、私はありがたいとは思ふのですが

信一。僕だつてあなたを愛してゐなかつたらと んなに苦勞はしませんよ。今度の旅興行は隨 皆私の歸ると云ふのに反對だつたのですが、 又青森の方へ出直さなければならないので、また意のちでな 日の暇をつくつて歸つて來たのです。之からかのま ですが、あなたのことが気になって、やつと大 分あたって、次ぎ次ぎと申し込みがあったの 私はそんなことはきくわけにはゆかなかつた

力>

千代子。私はあなたと一緒に死れたらとよく思 信一。僕はあなたを殺したくないのです。 千代子。私が死んだら泣いて下さる。 のです。 とはないでせら ふのですが、あなたはそんなことを考へたこ ためにはどんなことでもします。 その

信

ますが、死ぬことは考へたことはありませ

千代子。私は幸福に生きると云ふことを考へた 信一。僕はあなたにあやまりたいことだらけで らいろくのことが起りましたわね。 初めてあなたにお途ひした時はね。私はあん ことはありません。もとはありましたけど。 なに嬉しいことはありませんでした。 30 れか

千代子。そんなことはありません。あなたが生 はないのですが。 です。称言の仕損ひです。誰もうらみやう 幸は虚偽な愛からうまれた結果にすざないの りませんわ。あなたは別としても、私養の かつたのです。しかしすんだことは仕方が 第 さんだと見せかけようとしたのがいけな 地がなかつたからです。あなたの家庭と名誉 ですから。それにこくに來たのも、私が意氣 と人気を気にして、私の愛したのはあなたの きてねらつしやるので私は生きてねられるの

英文。こんな餘計なじやま者が入つたから、僕 は折れてもいるから、お茶でも入れておいで。

英次。一昨晚菊を買つて來たのを一つ見よう 力。

千代子。(獨白)ある」。 小野寺。あ」。 れられる所を私はまたくもの巣にかいつて しまつた。 (二人退場)

もう少しの所でのが

してゐる。英次入つてくる) (同じ室、数日後の午後千代子一人で掃除

英文。いやすばらしいものがあつたよ。この頃 千代子。どうでした。 日二つ見た雪舟なぞはさすがにすぐれたもの 思ふが、日本だつて中々馬鹿に出來ない。今歳 程、たのしく豊を見たことはこの頃まるでな しい、立派な仕事はないと思ふね。僕は今日 だった。雪舟でもあんない、豊を見たのは初 かつた。支那には實にすぐれた電家がゐると は畫かきになつたことが時々心細くなつたが いるものを見ると矢張り畫かきの仕事程たの

> 界的にわかるし、後の人にもわかつて、少し のいつはりもゆるさないから気持がいく。置 ない。遺かきはその人の本當の價値がすぐ世 が出來ると思つた。兄貴が東京にゐれば買ふ は言葉とちがつて嘘がつけないから氣持がい ことをするめるのだがな。北海道ぢゃ仕方が い。留守に誰も來なかつたか。 いつを買つてかけておいたら隨分仕事に刺戟 めてだった。金があったら買ひたかった。あ

英次。俺は立派な豊かきになりたい。山がかき 千代子。だれもいらつしやいません。 念はいくらある。 たくなつた。久しぶりに旅行して見たいな。

千代子。もうあきらめましたわ。逃げてゆく處し 英文。感心だな。それとも逃げる用意かね。 千代子。三十圓程、ためてあります。 もありませんものね。

千代子。その方がおよろしいわ。身體のために 英次。それなら久しぶりで旅行して、山でもか 千代子。え」。 英次。その三十圓をもらつてもいゝかね。 きにゆくかな。

英次。留守はどうする

英次。それはいゝだらう。それなら明日出かけ 千代子。第に來てもらひませら。 るよ。

千代子。急ね。

千代子。小野寺さん御安心なさるでせう。私も 英次。善は急げと云ふかられ。之から一寸小野 小野寺さんの處に御一緒に行っていけなくつ 寺の處へ行つてくるよ。そしてあいつに俺の 元氣な所を見せて、よろこばしてくる。

英次。行かう。行かう。 英次。権はさら柄にないことは考へずに、一心 千代子。える。

英次。大へんおだてるね。 千代子。あなたは本當に立派な讃家になるわ。 に畫をかいてゆきたくなった。

千代子。(媚びるやうに)だつて何となくそん

な氣がするのですよ。 二人退場)

千代子。ありません。 一。英次からたよりはまだありませんか (同、信一と千代子話してゐる)

す。あの人が死んでくれたらと私はよく思す。しかしさう思へば思ふ程、あの人は丈夫になります。あんなに心の强い父は滅多に夫になります。あんなに心の强い父は滅多にちいますわ。あなたの、第さんにあんな方があるのは不思議ですね。

信一。誰か來たのぢやありませんか。 信一。誰か來たのぢやありませんか。 信一。誰か來たのぢやありませんか。 生きてゆかなければならないのでせらか。 生きてゆかなければならないのでせらか。 作言。そんなことはありません。

信一。そんなことは云ふものではありませんなら。主人と一緒に極樂にゐるよりどんなにいゝでせう。

信一、今日は早く録りますよ。しよ。私、お酒を買って來ますわ。しよ。私、お酒を買って來ますわ。はっているでしょ。

一く 一く でがけは私生命の洗濯がしたいのですか でいたがは私生命の洗濯がしたいのですか でいたがある。 それなこと云はないで下さい。せめて

一合はないのね。 「代子。大丈夫ですよ。鼠ですよ。あなたに似信一。何かたしかに音がしましたよ。

信一。僕は批界中で、第が飾いのですよ。あい行子。私の強はいつでも決りついてゐる千代子。私の強はいつでも決りついてゐる

信一。、弟にはどうします。
一代子。私を一緒に旅行につれていつて下さらない。

それでも病氣の時逃げるのはよくありませう。 はう。 せう。 せう。 せう。 せう。 もないないないないないないないないでありませんよ。

ものぐるひですわ。私はもう死んでもこゝに千代子。私が死んでもいゝの。私はもう死にイー

かを生かして下さい。とうぞ私を見殺しにしないで浴さい。とうぞ私を見殺しにしないできない。とうぞ私を見殺しにしないできない。

死ぬやうなことにしますまい。 ならならをととにしますまい。 あなたの決心が强いなられらと情をきめます。 第 だつてまさかなられらと情をきめます。 ぶんしんが弱い

千代子。ありがたう。ありがたう。それで私本代子、ありがたう。ありがたう。それなら今日之かい。 明月の韓さそひに本いますがら、明月の韓さそひに本いますが、またいまでは、一様しますから、明月の韓さそひに本いません。

千代子。それなら明日の朝九時頃きつと來で頂ます。 ます。 ます。 それなら今日は之で歸り

信一。それではさやうなら。信一。それではさやうなら。をねむれませんわ。それでは文明日ね。をれては文明日ね。をれては文明日ね。をなむれませんわ。それでは文明日。

代子いそ~登場。初め氣がつかない(二人退場、炭火登場。 支那カバンの上に腰かけ、氣味のわるい笑ひをする。千に腰かけ、氣味のわるい笑ひをする。千代子。それなら私。 支護までゆくわ。

信一。炎次の病気は大したことはないのです信一。炎次の病気は大したことはないのですせんから、何にも怖いものはありませんわ。

一、ここはにはないのです。私は 工三目の内には病氣がなほつてゆけると思ふと手級を出しておきましたから安心ですわ。 あなたが不意に歸つていらつしたことを聞いて私はどんなにられしかつたか、あなたにはて私はどんなにられしかつたか、あなたにはおわかりにならないでせう。何しろ私は監督つきであなたとはもう一生、お目にかられないだらうと思つてゐました。

信一。まだ私達は若いのですから。 ますわ。今のまへでは、主人が私が居なくつますわ。今のまへでは、主人が私が居なくつならなった。だって私はなが生きは出来ないも思ひても生活が出來る時が來なければ私は本當に生きてゐるのが、いやになりますわ。

に生きてゐるのが、いやになりませんか。 信一。美なはい、人間ぢやありませんか。 一ですが人のわるいあなたのお顔を見てゐるとですが人のわるいあなたのお顔を見てゐると私は時間のたつのを忘れてしまふのに、あの我は時間のたつのを忘れてしまふのに、あのれば時間のたつのを忘れてしまふのに、あのれば時間のたっを見ると本語に身がるひしたの顔や、すがたを見ると本語に身が不幸だと云てしまひます。人間にとつて何が不幸だと云いて、生態や蛇と関じ室にすむ程いやなものって、生態や蛇と関じ室にすむ程いやなものって、生態や蛇と関じ室にすむ程いやなものはないと思ひますわ。私は二三月前までは

> おかりませんが。 わかりませんが。 おかりませんが。

どうしていくのか。 どうしていくのか。 それが水管なら別れるより仕方がないでせう。 はらっぱいないでせら。

思ふのです。というにはないでもいる信一。別れるだけなら私はどうにでもなると千代子。別れるだけなら私はどうにでもなると「でせら。しかし別れる時が心配ですね。

信一。僕は、第26年を考へないわけにはゆきません。僕は第を表してゐます。自分は、第を苦しめすぎてそ後してゐます。自分は、第を苦しめすぎてそんなことを云ふのは蟲がよろしいがね。
「代子。主人はあなたの死ぬのをのぞんでゐます。

ければならない、さら云つてゐます。そして千代子。本當です。主人は三人の內誰が死なな信一。それは本當ですか。

第一にあなたの死ぬことをめぞんでゐるので

信一。それも無理はありません。だが僕は今死んでやるわけにはゆきませんよ。 ・ 一代子。主人は私の死骸をこのカバンに入れたやうに見せかけてあなたをおどかすことをいつか真劔に考べてゐましたよ。そしてあなたが、私をどの位置してゐるか見たがつてゐました。

信一。一種の復讐でもしようとぶふのでせう。あいつなら その 狂 言をうまく やりこなすでせう。なんだか、不気吹な 所 がありますからせう。なんだか、不気吹な 所 がありますかられ、舞楽の上でそんな所をあいつにやらしたられ よりもつとうまくやるだらうとよくが

信一。あなたは難分やせましたね。
がたいのです。
なたいのです。

信一。あなたこそ、第のことを忘れることが「千代子。当人もよくこう事します。「千代子。当人もよくこう事します。」

千代子。思ひたくないと思ふとなほ思が聞えまってきないのですね。

英次。俺が承知しないでもか。

英次。田られるなら出て見るがいる。俺は だつたが、もう俺もお前の侮辱に我慢が出來 を許せるだけいさらと思ったが、そしてお前 なくなった。 の氣持を察してやれるだけ察してやるつもり お前さ

千代子。我慢が出來なければどうしようと云ふ 心中でもしようと思つてゐるの。私を殺したとなっ の。私を殺さうと云ふの。私を殺して生き あとのことを考へて見ても、私を殺さうと いの。特に笑はれてもいるの。それとも無理 てゆけると思つてゐるの。字屋に入つてもい

云ふの。

夫が殺してもいるの。又夫が妻を和のなかそれぞのとは夫のものなの。妻は夫の奴隷で、千代子。妻は夫のものなの。妻は夫の奴隷で、 思つてゐます。私はあなたに随分すまない氣 れが夫の權利のやらに思つてゐるの。私だ に押しこんで、逃げると殺すなどと云つてそ 來なかつたのです。私はそれを仕方がないと さらなかつたので、私にはどうすることも出 ませんわ。ですけど、それは神様が許して下 つてどの位あなたを愛したく思ったかわかり

りして、又死骸の前に立ちどまり、千代

決心しました。それでは之からお もしないことはありません。ですけど、 (千代子、靜かに退場しようとする。その お身體を大事にして下さ ら、へんな笑ひ摩を出す。暫くしてやつ 英次千代子の首をしめる。千代子死んで抵抗する。その内に發狂したやうになり抵抗する。 氣造ひのやらに、なぐる。千代子も遂にきまます。 はとうく、空抱が出來ずにとびかるる。 後ろ姿を憎悪の目で見おくつてゐた夷次 と立ち上る) しまふ。それでもまだしばらくしめなが 私

英次。 思ふだらう。静かに死んでゆけ。 資格のある奴だ。誰も俺のしたことを 尤と らすることも出来なかつた。お前は殺され たことはやむを得ないことだ。之より他、ど (死骸を見つめながら低い聲で)俺のし (英次はおちつかないやうに歩きながら 氣遊ひのやうに頭をふつたり、 た」いた

英次。(低い路で)お前は不幸な、不幸な女だつ 出す) 俺はどんなにお前を幸福にしてやりたか

第

(翌朝、同じ宝。英次落ちつきを失って 次の態度急にかはりカバンの上に腰かけ 信一の「千代子さん」と呼ぶ摩がする。英 ては、頭髪をかきむし 頭を疊にすりつけるやうに御新儀をし 室のなかをうろつき、カバンの前へ來て つたりする。外で

信一。千代子さん。へとよびながら登場、英次 売次。千代子は今朝早く出かけましたよ。 (沈默) と顔をあはせる) さんの處へでもいつたのかと思ひましたよ。 (沈默、お五に心をうかいふ)

なかつた。南無阿彌陀佛。々々々々々ぞ・・・。 たか。だが俺には他にどうすることも出來 (急に英次は千代子の死骸にかじりつき したくなり、人工呼吸をやつて見、ます なほ一層泣き、顔を見、急に生きかへら ますあわて出す)

0

辛じて氣経せず、勇氣を奮ひ起して 電 が、ふと氣がつき、聲をあげておどろく。 ひをいどむやうに口をきく)

英次。(つめたく)さつき。 千代子。いつお歸りになつたの。

英次。お前の病氣はどらだ。お前の病氣が氣に 千代子。それはありがたう。 千代子。《反つて度」をする、御病氣はどう。 なつて無理して歸つて來たのだ。

千代子。そんなことは云はなくつたつてわかつ 英次。能が歸つて來たのをうれしく思つてゐる てゐますわ。

英次。どらわかつてゐるのだ。

英次。お前は病氣だと云ふ電報を受けとつてど 千代子。あなたのおよろしいやうに。 り心配になったので無理して歸って來た。そ して焼は何を見せられたのだ。 やらにどんなに神に祈ったか。そしてあんま んなに心配したか。俺はお前の病氣がなほる

英次。俺を購しても生きたいのか。なぜ正直な 千代子。(冷静に)私だって生きたいのです。 ことを云はないのだ。

千代子。正直なことを云つて逃がして下さると

英次。兄をよびよせたのか。 は思へませんからね。

千代子、それはちがひます。信一さんは私のこ は今日のくるのを知つてゐました。支持って とが心配になつたので、不意に歸っていらつ ゐました。 しやつたのです。ですがおそかれはやかれ私

英次。お前は私のことはなんとも思はないのだ ね。

千代子。あなたはあなた一人で生きてゆける方 です。

英文。俺の病氣の最中に逃げないでもいくちゃ ないか。

千代子。あなたの御病氣もケ病だと云ふことは 知つてゐました。

英次。俺はお前が淋しく一人でねてゐると思つ 千代子。あなたが歸っていらつしやらなけれ 英次。醫者はおつとしてろとぶつたのだ。だが 千代子。それだつて旅行が出來ないから來てし 英次。他の病氣はケ病がやない。 俺はお前の病氣だと云ふ電報を見たら、何ん れとかいてあつたのは諡ぢやありませんか。 ば、私は死ぬやうなことはありません。 だかお前が死にはしないかと思ったのだ。

たのだ。

千代子。信一さんが歸っていらつしたことを、 つしやつたのでせら。 お友達からでも知らせてもらつて歸つていら

英次。馬鹿! それは嘘だ。 千代子。おなたは私の死ぬことをのぞんでいら つしたくせして。(泣く)

英次。除手に泣け、泣いたつて誰が同情してやないないでなった。 るものか。他にはお前の心はもらすつかりわ かつてしまつた。

千代子。それなら綺麗に別れることにしませら

英次。(言葉は冷たく)お前が兄と手を切るこ 千代子。そんなさきのことはわかりませんわ。 とが誓へるなら俺はわかれてやつてもいく。 (二人默つてにらみ合ふ)

英次。(立ち上り)お前はどらしても低からわ 千代子。そんな難したつて、ちつとも怖かあり ませんわ。

かれる気なのだね

英次。俺がそれを許すと思つてゐるのか。 千代子。それより他仕方はありませんわ、 千代子。許すめ許さないもないわ。私はどうし たつて出てゆくことにきめたのですから。

てい」かわからなかつた。

信一。喧嘩でもして出て行ったのか。 英次。少しは云ひあひをしましたよ。僕が縁って來でも少しもよろこばないのですかられ。 反って迷惑さうな龖をしてゐましたかられ。 僕だつて無持よくは思ひませんでした。それ 僕だつて無持よくは思ひませんでした。それ したのですが、いつものことですからその内 動ってくるとは思つてゐるのです。

英文。僕にはあてはありません。二三十圓の金女を、僕にはあてはありません。二三十圓の金は持つて行つたかも知れませんがね。どうせすぐ歸つてくるでせう。
信一。贈してくれ、俺はお前が本當に殺したのかと思つたのだ。しかし千代子さんは生きてかと思つたのだ。しかし千代子さんは生きてから融を云ふよ。俺はお前の鑑を見た時、ぞから融を云ふよ。俺はお前の鑑を見た時、ぞから融を云ふよ。俺はお前の鑑を見た時、ぞから融を云ふよ。俺はお前の鑑を見た時、ぞ

かられ。徳も氣にならないわけにはゆかなかかられ。徳も気にならないわけにはゆかなから、他に責任があるやうな気がするし、それにお前を心殺しにするのはいやだかられ。れにお前を心殺しにするのはいやだかられ。れにお前を心殺しにするのはいやだかられ。お前がたれなことをする人間とは思はないが、さつためなことをする人間とは思はないが、さつたのお前の顔にはおどろいたよ。

英次。だつてお兄さんは、私の留守なのを知っていらつしやるはずなのに、千代子の名を云だかいやな夢を見たのでね。夢は忘れてしまだかいやな夢を見たのでね。夢は忘れてしまったがね。あんまり氣になったので。 お兄さんは死にたいと思ったことはありませんか。

信一。別にないね。 英次。お兄さんは仕合せな方ですね。私なんか まく死にたいと思ひますね。 信一。死んではいけないよ。 一。死んではいけないよ。 ののののののでする。私なんか ありませんか。

英次。御同様でせらよ。お兄さん、死は一たいとがあるだらう。とがあるだらう。俺の死ぬことを望んだこ

**英次。死んでしまつたら幸福でせうか、不幸で甚一。死のことはよくわからないな。** どんなものだと思つてゐます。

英次。どうしてです。信一。死んでしまつたものは幸福だらうね。

は幸福だつてね。 さつ。二度と死ななくつていゝからね。 は幸福だつてね。

英次。だが死の關所をこしたものは空和だと思
ひますね。死んだものの執着としては尤ですが
は、生きてゐるものの執着としては尤ですが
死んだものにはありがためいわくですね。
死んだものにはありがためいわくですね。

信一。いや一寸歸つて來たかと思つたのだ。 葉次。それはもう生きてしまつたからでしよ。 は漢やましく思ひますよ。 は漢やましく思ひますよ。 は漢やましく思ひますよ。 サイ子に何か用があるのですか。 まらばか 用があるのですか。

信 信一。二旦目前だ、 英次。お兄さんはいつ歸つて來たのです。 お前はいつ節つて來たのだ。

英次。私は昨晩おそく帰つて來ましたよ。お兄 ませんでした。千代子は何にも云ひませんで さんが東京にいらつしやることは少しも知り

英次。本當ですか。 信一。來なかつたよ。

英次。お兄さんの聲をきくとすぐさう思つたの

です。千代子はゆきませんでしたか。

信一。それで俺の處へ來たと思つたのかい。

信一。來れば千代子さんなぞと呼びはしないだ ららら

英次。わざとお呼びになつたのかと思つたので

英文。芝居することではお兄さんには呼ひませ 信一。認つくのはお前の方が上手らしいな。 んよ。

信一。どうだかね。千代子さんは何時頃出かけ たのだ。

英次。六時頃でせう。

英次。一寸、其處までゆくと云つて出かけたま 信一。何て云つて出たのだ。

てねたよ

いですね。

信一。それは本當かい。 东、 まだ歸って來ません。

英次。自分に牧しいことがあるからでせう。

お前は千代子さんをどんな人間と思ふかま、ちょこ

英次。どつちですかね。何しろ千代子は居ない

信一。さうか。(退場、まもなく登場)千代子 さんの下駄があるよ。 のです。

英次。他の下駄をはいて行つたのでせう。まさ か足袋跣足では出かけないでせらから。

英文。僕は病氣なのですよ。大したことはあり 信一。お前は昨夜、ねなかつたね。 ませんが。

英次。醫者に旅行することは禁じられてゐたの 信一。それはいけないね。 ですが、千代子から病氣だと云ふ電報が來た はならないやうです。 て身體にはよかつたやらです。少しもわるく のでびつくりして歸つて來たのですが、反つ

信一。千代子さんは病気だつたのか。 信一。千代子さんはお前に殺されることを恐れ 英次。お兄さんは御存知ないのですか。もうで 悪いことはないのでせら。 代子も病氣はいくさうで、今朝早くから起き てさむいのに外へ出てゆきましたから、さう

信一。

英次。それはお兄さんに聞きたい所ですね。 まだ正質になり過ぎてはいけないやうです ね。 り正面すぎる女とは思ひますがね。人間は しかしわるい女とは思つてゐません。あま

信一。おそすぎたかね。

英久。何がです。 信一。麓は千代子さんを生かしておきたかつた

英次。千代子は死んではゐませんよ。 信一。(よろこんで)本當かね。 まさか 譃はつ くまいね。

英次。あはムム。お見さんは千代子が僕に殺さ 信一。どうも俺にはさうとしか思へない。 英次。あはハムハ。お兄さんは僕が千代子を殺 人殺しが出來ると思つてゐるのですか。僕は したかと思つてゐるのですか。 今日のやうな場面に何度も逢つたやうな気がける ばえ 然き れる資格があると思つてゐるのですね。僕に しますよ。それにしても千代子の蹴りはおそ

ることはよくない。そのために愛しない男のでは、こ人の女を愛する方が罪が重いか、愛しない男に女を世話する罪が重いか、愛しない男に女を世話する罪が重いか、か、愛しない男に女を世話する罪が重いか、か、愛しない男に女を追答のわきにい。しかし自分を愛しない女を自分のわきにカン禁したことはない。それこそ一番、男らしくないことだと思ってゐるよ。

英次。あはユュユュ。理論はどうでもつくものですね。しかし僕は、妻は、僕を嬢ひながらですね。しかし僕は、妻は、僕を嬢ひながらな。千代子は矢張り僕のものです。お兄さんね。千代子は矢張り僕のものです。お兄さん

出來ない。信一。千代子さんを殺さない限りそんなことは何一。千代子さんを殺さない限りそんなことはのものではありません。

英次。それなら千代子を殺す計りです。 英次。それなら千代子を殺す? そんな馬喰があるか。 すべ こうこう それなら 一大 で まんな ちゅう こうしょ いぞ 。

英次。除計なお世話です。僕は生きてゆきます ま。僕には大事な仕事がありますかられ。 信一。人殺しと云ふ名は、どの位恐ろしい名か 知つてゐるか、その名が一生お前については 知つてゐるか、その名が一生お前については

英次。そんなことはありません。 僕は「一代子をあなたにはわたしません。 お前は 千代子をあなたにはわたしません。 お前は 千代子をあなたにはわたしません。 僕は 「一代子をあなたにはわたしません。 僕は 「一代子をあなたにはわたしません。 しょう 「一大のでは、「一大のでは、「一大のでは、「一大のでは、「一大のでは、「一大のでは、「一大のでは、「一大のでは、「一大のでは、「一大のでは、「一大のでは、「一大のでは、「一大のでは、「一大のでは、「一大のでは、「一大のでは、「一大のでは、「一大のでは、「一大のでは、「一大のでは、「一大のでは、「一大のでは、「一大のでは、「一大のでは、「一大のでは、「一大のでは、「一大のでは、「一大のでは、「一大のでは、「一大のでは、「一大のでは、「一大のでは、「一大のでは、「一大のでは、「一大のでは、「一大のでは、「一大のでは、「一大のでは、「一大のでは、「一大のでは、「一大のでは、「一大のでは、「一大のでは、「一大のでは、「一大のでは、「一大のでは、「一大のでは、「一大のでは、「一大のでは、「一大のでは、「一大のでは、「一大のでは、「一大のでは、「一大のでは、「一大のでは、」」 「一大のでは、「一大のでは、「一大のでは、「一大のでは、「一大のでは、「一大のでは、「一大のでは、「一大のでは、「一大のでは、」」 「一大のでは、「一大のでは、「一大のでは、「一大のでは、「一大のでは、「一大のでは、「一大のでは、「一大のでは、「一大のでは、「」」 「一大のでは、「」」 「「」」」 「「」」 「「」」」 「「」」 「「」」」 「「」」」 「「」」」 「「」」」 「「」」」 「「」」」 「「」」」 「「」」」 「「」」」 「「」」」 「「」」」 「「」」」 「「」」」 「「」」」 「「」」」 「「」」」 「「」」」」 「「」」」 「「」」」 「「」」」」 「「」」」 「「」」」」 「「」」」」 「「」」」」 「「」」」」 「「」」」」 「「」」」」 「「」」」」 「「」」」」 「「」」」」 「「」」」」 「「」」」」 「「」」」」 「「」」」」 「」」」 「「」」」」 「「」」」」 「「」」」」 「「」」」」 「「」」」」 「「」」」」 「「」」」」 「「」」」」」 「「」」」」 「「」」」」 「「」」」」 「「」」」」 「「」」」」 「「」」」」 「「」」」」 「」」」」 「「」」」」」 「「」」」」 「「」」」」 「「」」」」 「「」」」」 「「」」」」 「「」」」」 「「」」」」 「「」」」」 「「」」」」」 「」」」 「「」」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」」 「」」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」」 「」」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」

けることは出來まい。

英次。そんなおどしにはの

英次。いのちもですか。 信一。そしたら、俺はお前になんでもやるよ。 英次。千代子が生きてゐたらどうしますかね。

英次。そんなに干代子をお兄さんは愛してゐるないと云ふなら生命でもやるよ。

らった ない こうして

うだ。 っ能はどうしてか、あいつが可哀さらで仕

本質に限るのだ。本質に困るのだ。を表表、許してくれ、佐はあいつに死なれてはかしてやつてくれ。佐はあいつに死なれてはなっ、でも死んでしまへば帰じですよ。

から。 大丈夫です。殺すやうなことはしません

信一。ありがたう。それをきいて安心したよ。

変次。千代子にもしお逢ひでしたら、私はもう 怒つてはゐないとさうおつしやつて下さい。 変次。千代子にもしお逢ひでしたら、私はもう

興行にも出られる。 一年で他も安心して旅行のでいるかわからない 一之で他も安心して旅行のでいるからない 一之で他も安心して旅行の、東京にも明られる。

、。 信一。明後日 どう しても ゆかなければ ならな英次。いつ行くのですか。

英次。ある、つかれてしまつた。もう何にも考には、英次登場

英次。何處へ行つたのですかね。もうぢき歸つ 寸用があるやらに云つてゐましたからね。 てくるでせう。 さら もうおき聞つてくるでせら。九時頃に一 か。もうぢき 一十時になるよ。

信一。本當に千代子さんは生きてゐるのだね。

信一。 信一。 英次。本當ですか それは本當だよ。 お前が留守だと云ふことは俺は知らなか

英次。でも僕の留守にこゝに上つていつたこと 思ひになりませんか。僕は一 ことを疑ふのは男として恥づべきことと思 れも不具の弟に嫉妬をさせるのは罪 だと云ふわけでもなかつたのですし、そんな とは云へませんね。ね、お兄さん、さうはお ものだとは思ってゐませんがね。肉親の、 ほ我慢が用来ない のですよ。ですけどはつきり證據をつかん ましてそれが血がついいてゐる人だとね、 ふ気持はおわかりにはならないでせう。 らですよ。男と女、夫婦、他の人の立ち人 込んで、僕の歸つてくるのを恐れていらつし おけばい」と云ふ流儀は僕は難ひなのです。 のやうにしのびこんで、あとで口をふさいで ることを絶對に嫌ふ氣持、お兄さんはさう云 んな怨想をすると、身を八つざきにされるや たことはないとは云へないでせう。私はこ は事實でせう。僕の留守を知つてこくに上り いろのことをお見さんに云つて見たかつた ものです。僕は嫉妬はい 度思ひ切つて が後い 泥岩を たっ

英次。お兄さんに對する私の感情がどんなもの

日志 初

のお前の表情は四分五裂してゐる。

信一。

のがあるからね。お前は正直ものでいつも

の表情と、言葉とは一致してゐたが、今

お前の表情の内に、俺の腑におちないも

英次。お兄さんは疑ひ深いのですね。

す。お兄さん、との僕の氣持を、十二分に味 つて下さい ひましたから、 辛抱出來るだけ辛抱したので

英次。お兄さん。お兄さんは僕を人殺しと云ひ ましたね。

英次。 英次。 信一。 は 人数しはよくないと云つただけだ。 、 さつきさらおつしやいました! そんなことは云は よしてくれ。そんな風をして脅迫するの それなら数通はいくのですか、数通は。

信一。なんとでも云ふがいる。お前がさら云ふ 英次。私が精神上にうけた苦痛にくらべれば、 であったのだ。一人の男は二人の女を愛す その他の罪はその結果にすぎない。お前はそ 男に世話した。それが僕の一番の罪だつた。 だ。自分の愛してゐる女を、愛してゐない たのだ。それが俺の一番のしくじりだつたの お前に同情して、千代子さんをお前にや たい度で出るなら、俺も正直に云ふよ。俺は れを知つてゐたはずだ。それでもお前は結婚 お兄さんの間は重いとは云へませんよ たがつたのだ。それがお前の罪であり、

ですから、

お兄さんはいそいで歸つていらつしやつたの 情が一つでないのは當然です。私の留守に

つまでもひきつけておきたいのです。僕の と何處かで逢ひさうな氣がしてお兄さんをい だがお兄さんがこゝから出てゆけば、千代子

兄さんがこゝにゐることを僕は嫌つてゐる。

のくせお兄さんのことが氣になるのです。お て僕はお兄さんの顔を見たくないのです。そ る。そのくせ尊敬し切つてゐる。正直に云つ ゐる。そのくせ愛してゐる。輕蔑し切つてゐ か知らないからです。僕はお兄さんを憎んで

信一。あつ。

信一。(英亥のそばにかけよる)英亥! 英次!小野寺。どうしたのです。

信一。大変表です。生きてゐます。

小野寺。どうしたのです。

信一。英次! いや、英次はこのまゝにして今日では、 どうも僕の恐れてゐたことが起たとすると、どうも僕の恐れてゐたことが起たとすると、どうも僕の恐れてゐたことが起たとすると、どうも僕の恐れてゐたことが起

小野寺。そんなととはないでせう。

信一。千代子さんは何かことがあつたらあたた信一。千代子さんは何かことがあったの處へゆくはずです。それがあなたの處へゆかない所を見ると、そして、弟のさつきのような情とてりあはすと、百が百まで僕の想像はあたつてゐます。

信一。それは千代子さんから聞きました。しかを云つてゐました。

として葬りたくはありません。

しおれがもしおどしだつたら、 まと でなして天才以上です。僕なんか足もとにも及びません。人間に、あんな 狂言が出来るとは思ません。人間に、あんな 狂言が出来るとは思ません。人間に、あんな 狂言が出来るとは思ません。カバンをあければ、十が十まで 私っません。カバンをあければ、十が十まで 私っませら。

小野寺。あけて見て何か他のものでも入ってゐたら。

信一。そしたら、私はどんなによろこぶでせう。 ら、あいつは生かしておきたかつたのです。 ら、あいつは生かしておきたかつたのです。

(カバンをあけようとする。あからない。 (カバンをあけようとする) やを注意して判斷しようと思ってあけてやを注意して判斷しようと思ってあけてみないに対しないに対しない。 信一。何處かにカギはありませんかね。信一。さがしてくれませんか。 信一。とうにかしもしこのなかに死骸が入ってゐたら、このま」でおくわけにはゆきません。どうにかしなければ、英次でありにかしなければ、英次であり、このま」でおくわけにはゆきません。どうにかしなければ、英次でありまった。とも出来ません。僕は英次の一生を人殺しことも出来ません。僕は英次の一生を人殺し

T来るとは思

んか。

がは役者と

小野寺。どうも気がひけますがさがして見ませるとにも及び

う。死骸が出てもあなたは英次君を憎みませるとにも及び

ら。死骸が出てもあなたは英次君を憎みませ

信一。それは憎みます。復讐がしたくなるかも加れません。ですが、饗は死んでしまつたも如れません。ですが、饗は死んでしまつたもつては復讐は何にもならないことを知ってゐます。それにエゴイストの話ですが、愛の名譽も重じます。復讐する勇氣はありません。もしものことがあれば、弟だけでも助けてやります。

ますか。
ますか。
をいますが、
はいて変心しました。
ないのなかに死骸が入つてゐるとあなたも思いて変心しました。

小野寺。十が八までは思ひます。 信一。十が八までですか、まだ望みがあると思

小野寺。えょ、僕はまだ望みをおいて居ます。 今にも千代子さんが歸つてくる。 僕はもうそんな望みはすててゐます。カギはありませんな望みはすててゐます。カギはありません

小野寺、ありました。若の手にちゃんと持つて

\_

のなかに迷ひ込んでくる) のなかに迷ひ込んでくる) まました。 このなかに迷び込んでくる)

英次。(あたりを注意しながら)こゝまで逃げ うに手をあらふ。初め片手だつたのだが、雨の さい。あゝ」、どうしたらい」だらう。(文人 手までが赤くなる」許して下さい。許して下 見る。ます~手が赤くなる。気がくるふや 室の壁に、「人殺し!」と云ふ字が、あつちこつ お許し下さい。この手の血を消して下さい。 きりしてくる。神様、神様、お許し下さい。 急ぎで洗ふう消えない、消えない、益々はつ がつくわけはないのに。あゝ水があった。(大 まつて、いくらどうしても消すことが出來な 俺の歴史には人殺しの烙印がよくおされてした。 きい る)俺はとうく人殺しになってしまった。 く「人殺し!」と云ふ字があらはれる。同時に (あわてて洗つては明りの處へもつていつて いのだ。あつ、俺の手に血がついてゐる。血 ちにあらはれては消える。まもなく全部消え れば安心だ。(奥へ入らうとする。扉自づとし まる。英次おどろいてたちどまる。扉に大き

英次。何を泣いてゐるのです。何か悲しいこと

けて慰め) (女と)ないてゐる。英次肩に手をかけて慰め)

英次。どうしたのです。とうしたのです。 \*\*\*な、ないのです。とうしたのです。

英次。助けて、助けて! (逃げ廻る) 英次。助けて、助けて! (逃げ廻る) 女。 人殺し、あはュュュ、人殺し、あはュュュ。 英次。 あつ。 (あとずさりする)

てゐる

とする。千代子眞青な顔して其處に立つ

次。詫して下さい。詫して下さい。 なのにあなたは、私の喉をしめて、私に何にもなのにあなたは、私の喉をしめて、私に何にもなのにあなたは、私の喉をしめて、私に何にもなのにあなたは、私の喉をしめて、私に何にもないたかつたのよ。それなたを愛してゐるとぶひたかつたのよ。それ

英次。詫して下さい。詫して下さい。 生式はしては下さらなかつたのね。 も式はしては下さらなかつたのね。 とないたつて、あなたは喉をしめて私に一こともがはしては下さらながいたのね。

ていらつしやい。(手を出す) ・ でいらつしやい。(手を出す)

がのです。 いやです。 僕は死にたくはな

英次。あゝ。(倒れようとする)
女。人殺し、分殺し、あはゝゝゝ。
たのよ。さあ一緒にいらつしやい。

(千代子、美火を引ばりこまうとする、英次のがれようとする。その等かの最高を対象の花と紅葉が散つてくる。千代子少しうの花と紅葉が散つてくる。千代子少しられしさうな顔になる)

小野寺の摩。野中君、しつかり~~! 野中君 しつかり! しつかり! しつかり! いかり!

ありがたら。 (英次泣き出す)

信一。それを何つて安心しました。それでは失 5 (二人丁寧にあいさつする。信一退場

小野寺。しつかり、しつかり、氣をたしかに。 (英次うなされる)

英次。(やつと半ば目をさまし)あ 小野寺。君の兄さんがあとしまつをつけてくれ 英次。君はみんな知つたのか。 安心するがいる。 ることになって持つていった。死骸のことは てくれたのか。ヘカバンのなくたつたのに がつき)カバンは、カバンはどうした。 たつたのに気が

自分は淋しい世界に生きてゆける。

真直な道が一本質いてゐるなかを 時が竪横に走つてゐるなかを を

涙が出てくる。

心の底から嬉しい。

この涙あればこそ

自分はこの頃淋し

いのだ。

今の自分の仕事

白分を鼓舞する事だ、 今の自分の仕事は

英次。それで君は僕をすてないのか。

(小野寺、合點して見せる)

小野寺。ます~一拾てない。

やしもすると、

いぢけようとする

(二人顔を見あはせる)

自分の仕事をしてくれる人はない。 自分にとつて自分程大事な人はない、 自分を鼓舞する事だ。 その自分を鼓舞する事だ。

他人に親切にされると 人間は少ないと心の底から思ふ時に、 自分のやうに他人に嫌はれてい

目をつむつて

田が製りたれば田舎で平地で 自分の好きな景色が一つある。 はつきり見える景色で

道傍には小川があつて冬がれのくぬぎが発生。 六本立つてゐる

田舎家が木のしげりの間に處々見える。 かすかに山が低く見え、 遠くに林があつて

その道のなかを たいそれだけだ。 だがそれがへんになつかしい。 の女が三四人かたまつて歩く

ま望みはありませんね。 信一。持つたま、儺れてゐるのですか。いよい

(英次うなされる)

小野寺。(カギを持ち)あなたがあけますか。信一。いよ 〈 恐れて ゐたことが 來たのですね。

信一。僕にはあける勇氣はありません。どうか

あけて下さい。

小野寺。僕だつてそんな勇気はありません。

い。信一。そんな希望のあることは云はないで下さ信一。そんな希望のあることは云はないで下さ

小野寺。(カギをあける) ぶたをあけますよ。 小野寺。(カギをあける) ぶたをあけますよ。 せんから。(日をつむり所る) どうか。

信一。矢服り、矢服り、大路でしたね。あ、こんな、こんな目を見ようとは。(泣き出あ、こんな、こんな目を見ようとは。(泣き出あ、こんな、こんな目を見ようとは。(泣き出あ、こんな、こんな目を見ようとは。(泣き出す)不幸な数で、大路でしたね。あ、こ

信一。どうか。 小野寺。それならふたをしますよ。

小野寺。どうしませらかね。 信一。 とは僕がもらつてゆきます。 信一。 大丈夫です。僕にはいろ~の仲間がゐ ます。英かのことはあなたにお任せします。 で考しませらかね。

小野寺。あゝゝ。とんなととが前世に起ったこ

小野寺。出來るだけはやります。(看病しなが

出来なかった私達を許して下さい。 生をおよってきなかった私達を許して下さい。それできすることもだ。千代子さん。午を皆を、だ。千代子さん。今の時代の話ではなささうとがありさうだ。今の時代の話ではなささう

小野寺。英次君! 英次君。 (英次うなされる)

(額にさはつて見、おどろいて満頭を出して来て、きせ、水をくんで來で頭をひやす。信一、菊の桜と紅葉したもみぢの桜をもつて登場、、獣つてカバンを開け、花をもつて登場、、獣のてカバンを開け、花をと葉でうづめ、 默疇し、カバンのふたをと葉でうづめ、 默疇

信一。さあ、やつて寮で手つだつてくれ給へ。

男。このカバンだ。

一。熟がありますか。

信

英次。俺たちも之からだよ。

東

さうですね。僕も一生懸命になつてやりま

英次。あたりまへさ。自然の美しさは僕にひね 東。先生は隨分禪をおやりになつたのですつて ね。 くれることを許さないのだ。だが僕はや」も するとひねくれるのを恐れてゐる。

東。それでは私もよんで見ませう。 心を起してくれる

英次。なに、なまかじりだよ。だが白際なんか

の傳はよむという。少なくも勉强家になる勇

英次。よんで見たまへ。僕の處に本があるはず

ませんか。

英次。日本人には珍らしい勉强家だね。 里を遠しとしない、又得たものを實際に生かり、を なければをさまらない所がある。 すととが出來ない間は少しも滿足しない、す を得る。少しでも数はりたいことがあれば千 くべき所があるよ。僕も時々よんで見て勇氣 行に熱心なことと、こまかいことにはおどろぎられた 白際は勉强家だつたのですか。 かり自分を自分の理想的人物にきづき上かり自分を自分の理想的人物にきづき上 その修

すよ。

英次。自分を信じて進んでゆかなければいけな 自分の心と頭と目だけは自分のものにしてとう。こうなない。 い。教はるものは遠慮なく教はるがいへが、

東。さうですね。若いとつい、他の人の議論に 動かされます。 おかなければいけない。

英次。足さへ地面からはなれなければ、 東。 うかれるのもい」がね。 先生は會心の作が出來た時はられしくあり たまに

英次。うれしくないこともない。だがすぐさび が。 しくなるよ。俺の力は之だけなのか とね。そのかはり少しづつは進步してくれる と思ふ

英文。あたりまへさ。道は遠いよ。上には上が 東。さうですかね。先生のやうに豊がかけても たくなるのだ。今度こそは、今度こそはと思 ある。いつだつてもら一歩と思はない時はな 白味は其處にある。 しかし少しは進步してくれるがね。 まだ淋しいのですかね。 つてね。だが實力だけの仕事切り出來ない。 V ね。それだからこそ、 十年前には、こんな書だ つぎくくと仕事がし しかし面

> B つてかけるとは自分では思つてゐなかつたか ね

東。先生は随分死にもの つたのですつてね 狂ひの時がおあり

英次。批評なんてあてになるものぢゃない。 東。何かの評にかいてありました。 英次。誰がさら云つてゐた。 人間だからね。之で身體さへよかつたら他 が俺のやうな人間は畫をかくより取柄のな

東。先生が畫に熱中されたことは私達のよろこ 仕事をしたかも知れないが。

東。畫をかいてゐる時だけ僕は時間を忘れま 英次。今時のやうなさわがしい時代に畫をか びです。 し今時でもおちついてよろこんで立派な豊を かく人間がゐたら、俺は尊敬するがね。 やらにやぶれかぶれの人間は別だがね。しか のには餘程しつかりした豊悟が必要だ。俺の

東。もしさらなれたら、全部先生のおかげです。 英次。君は畫 僕は先生にお逢ひしなかつたら今時分漁師にと、大き なつてゐたでせう。そして力のない漁師と 盡かきになるだらうよ。 かきだよ。君は今に僕達にまけな

## ある 書室

(愛 慾 後 H 譚

小野寺で 下 東きずま 野の 山富 中英な 島景

(英次の人きな書室。 る。東、窓から庭を見てかいてゐる 英次花をかいてゐ

東。先生。 英次。なんだ。 のですがね。 先生。僕にはどうしても松葉の色が出ない

東

東。 本常ですね。

る松葉、若い木の松葉の色と、古木の松葉の どう見えるかね。日かげの松葉と、日のあた

> 英次。それはまだ苦心がたりないのだよ。僕だ 東。庭の松を見てゐると質に美しく思ふ す。 つてまだだめだ。毎日少しづつ合得してゆく で追求しなければ。 色、そのお互の關係の而白さ。それを他人 に数はつたつてだめだよ。自分で満足するま かくと少しも美しくないのです。 0 0

東。先生は私達と同じ繪具をつかつていらつし どろきます やるのに實に自由自在の色を出されるのにお だけだよ。

東。この色はどうしたら出るのでせら。 英女。齡の效だよ。僕なんか君の齡位には君の さえてこないのです。 半分も自由にかけなかつた。 の進步の早いのにおどろく。 この頃の潜い人 どうも

英次。色と色との關係がよくない らすれば少しは い」色になる。 0 だよ。 カン

英次。それは自分で工夫するがい」。君の日に

ければ。 ちの色を殺しても駄目だよ。どの色もいきな しかしそれが中々、さろうまくはゆきませ

英次。色と云ふものはお死に助けあって美

くなるものだよ。人間と同じことだよ。どつ

英次。あたりまへだよ。なんだつて修行がいる 駄だけさ。 よ。のらくらしてうまくならうと思ったって

東。本當ですね。僕は先生の勉強家なのにおど ろきます。

英次。僕には他のたのしみはないから 東。本常に先生は羨やましいと田島ともよく話

英久。羨やましい人間 します。 なんてあるものぢやな

東。だつて誰だつて先生の りません。 きをほめ ない人はあ

東。 英次。僕はどんなに悪口を云はれてもセムシで なかつたことをのぞむね。 クのやらにね。 はこんな遺はかけ 一言もあるまい。だがセムシでなかつたら 先生は少しもひねくれてはいらつしやら なかつたらう。 から云つたら君は H 1 ŀ V

英次。僕より他にいる人があると思ひますが りをおたよりにしてゐるのですから。 生、私を見すてないで下さい。私は先生許芸

下島。先生は私に愛想をつかしていらつしやる

英次。さら云ふわけではないのです。しかし僕 下島。先生のアトリエは女人禁制と云ふ噂があ よりももつと親切に手びきしてくれる人があ 方の相手は不適當なのです。 ると思ふのです。僕は正直に云つて、女の りますが、本営なのですか。

英次。さら云ふわけではないのです。だが僕は すが、女の人は女らしい豊をかく方がいる と思ふのです。それには僕は不適當な人間で 女の人が畫かきになるのに反對ではないので

下島。それでも私は先生の豊が一番好きなので すから仕方がありません。 呼鈴がなる。 東退場)

英次。しかし僕のやうな畫を女の人がかいたら 滑稿ぢやありませんか。

下島。それでも私の書を見て下さつたつている

英次。正直に云つて、僕が見たつて何にもなら ないと思ふのです。

(東登場)

東。(少し笑ひながら)先生、小野寺さんがいら 英次。へんな奴だな。俺がゆくことになってる つしやいました。

英次。よく來た。今僕の方から出かけようかと 思つてゐたのだ。 るのに。 (東、下島、一寸笑ふ、小野寺登場)

英次。之は下島さんと云ふ書をかく方だ。之は 小野寺。さらか。 小野寺。初めて。 小野寺君です。

小野寺。新しい畫が出來たね。 下島。初めまして。 英次。ある、少しづつはものになって來たら

英次。まあ、僕もやつと物になりかけて來た。 下島。 小野寺。本當に美しいね。 茶でも入れて來ないか。 之も君のおかげだ。まだだめだがね。東、紅 先生、それでは失體します。

英次。まあ、紅茶でものんでいらつしゃい。

下島。 英次。下島さん、一つあなたの畫でも小野寺君 に見せたらどうです。 ありがたらございます。

下島。 下島。いゝえ。お門にかけられるものでは。 小野寺。いくでせう。見せて下さい。 英次。小野寺はほめないとも限りませんよ。 下島。もう先生に散々悪口を云はれたので。 それではお笑ひ草に見ていたどきます

小野寺。是非拜見さして下さい。 カュ

(下島、畫を見せる)

英次。随分下手な畫だが、女としてはましな方 だらう。

英次。まあ素人としてはましだらう。 英次。色だつて悪くない。 小野寺。さらだね。 下島。先生、どうか冷やかさないで下さい。

下島。いやな先生。 小野寺。 爽次。リ ンゴのでべつたい所なんか、 中々感じが出てゐて、綺麗だ。

英次。まあさらとでも云つて、ほめておくより 仕方がありませんかられ。 前よりはらまくなりましたよ。 カン 正道な所、

生が、私の濱でのいたづらがきをしてゐる のを認めて下さつた時、私は本當に泣きまし して輕蔑されて一生ををはつたでせう。

東。先生の御期待には背かないつもりです。追 英次。僕もうれしかつたよ。初めあの畫を見た 時、本當の畫かきがかいたのだと思った。そ 歩のおそいのがはがゆい氣がします。 た。本當の掘り出しものをしたと思つたよ。 で畫かきになると云つた時、僕はうれしかつ た時、僕はおどろいた。そして君がよろこん したら、かいたのが君だと云ふことがわかつ (呼鈴がなる)

英次。誰か來たやうだね。 える。(退場)

(東まもなく登場)

爽次。お通ししたらい」だらう。 東。下島さんがお見えになりました。

東。はい。(退場)

英次。いや大丈夫。仕事は今のり気ぢやなかつ 豊が出來たのですか。 たので、東といろく話してるた所です。 先生、御仕事の御邪魔ではありませんか。 (東、下島直子、登場)

> 英次。そんな遠慮はいりませんよ。 下島。はい。あんまり下手なので、党生にお日 にかけるのは氣まりがわるいのですけど。

下島。それでは見て戴きませら。

英次。どうもまだものになつてゐるとは云へま せんね。 (書を出して見せる。英次見る)

下島。きつと先生はさらおつしやると思つてる たのですよ。

英次。リンゴはこんなに平べつたくはないはず です。

下島。そしてリンゴはこんなくさつた色はして ねないとおつしやるのでせら。

下島。どうしたらかけるのか、私にはどうして 英次。まあさらです。 もうまくゆかないのです。

下島。先生の静物の畫を拜借出來ませんか知ら 英次。さうたやすくはゆきませんよ。

英次。それはいくらでも貸しますがね。あんま かく畫をお貸しするだけはしてもよろしい。 り参考にもなりませんよ。やつばり本物のり しかしあなたは一生畫かきでやってゆくつも ンゴを見てかいたらい」でせら。しかしとに

> 下島。私よかつたら一生やりたいと思つてる るのです。だめでせらか。 りぢやないのでせら。

下島。私、結婚なんかしないつもりです。 英次。結婚すればそれまでですよ

英次。なぜです。

英次。僕はあなたになるべく結婚することをす 下島。だつて私は一生霊がかきたいのですか

すめますよ。

下島。それだつて、私、結婚したいとは思ひま せん。

英次。無理に結婚しなければいけないわけでも よろしい。 ありませんが、したい人が出來たらする方が

下島。それは私だつて知つてゐますわ。 下島。それはその時ですわ。 英次。畫でやつてゆくのは大變ですからね。

英文。さらか。それぢや僕は一寸失機して小野 東。いま三時です。 英次。東、今何時だね。 寺の庭へ出かけてくる。約束になつてゐるか

下島。それでは私、失機いたします。どうか先

ない。

だって美しい人間を讚美してわるいわけは

そして僕は美しい肉體を讚美する。ガ

いからね

僕は肉體をもつて生きてゆくことには不服

なくなったら人間は幽襲のやうなものだね。

よ。

るからね。

小野寺。そしたら人類はとつくに亡びてしま英次。誰が困るのだよ。

小野寺。それなら人間は平氣で死んでゆけるやうにつくられてゐればい」と思ふれ。しかしい英夫。時々はその方がい」と思ふれ。しかしい英夫。時々はその方がい」と思ふれ。しかしいがある。だが要するに死ぬのがこはいと云いがある。だが要するに死ぬのがこはいとか、苦痛が軽らないとか、恐痛が軽らないとか、恐痛が軽らないとか、恐痛が軽らないとか、恐病がある。だが要するに死ぬのがこはいとか、苦痛が軽らないとか、恐病がある。それが

よ。まだあやしいものさ。 れ。僕達はそれに感心してゐるだけだれ。僕達はそれに感心してゐる。 との精神はすつかり健全になつてゐるだけだ

小野寺。 してゆきたいと思つてゐるからね。從つて死 藝術家と云ふものは仕事の性質上なが生き れば、何も恐ろしいことはないと思ふ で、何にも恐ろしい。恐ろし ないものは、何も思ろしくないとは云へない 0 と云ふ方が本常だよ。 にたくない氣の强いものだ。そして死にたく したいものだ。少しでも完成した仕事を 中々どうして、 君のやうな心がけと、生活をしてゐ さらはゆかない。 V から用心する 一たい

なりたいと思つてゐるが、どうして中々だ 英次。それは大した質ひかぶりだね。僕はさう があると申呼が云つてゐたよ。 優はさう

3

ね

と役に立つ人が持つてゆくのが至當だと思ふと役に立つ人が持つてゆくのが至當だと思ふ

英次。あたりまへさ。僕は死刑になつても苦情 いねので 信があるから、最後の勝利を信じてゐるから、 ると、自分が首をしめやしないかと云ふ脅迫 味かも知れない。だが笑ってくれるな。 込みたりないだけが問題だよ。 が れてゐる。夢中に締めたりしたら大へんだか 念におそはれるのだ。だから僕は女だけを恐 をうけるのだよ。君にはこの気持がわかるま 女だけが怖いのだ。他のものは卒業出來た のをすててか」つてゐる。 不安なんか感じない。自分に見えてゐる世界 の云へない人間だよ。悪評。 ありがたいことだ。それに僕はへんに自 かけないのをはがゆく思ふだけだ。喰ひ 女だけはいけない。少し綺麗な女を見 一寸しめて見たくなるやうな脅迫概 それだけが僕の限 や輕蔑位ですめ 僕はすてるも

下島。本常ですか。よろこぶと、あとで、おひ下島。本常ですか。よろこぶと、あとで、おひ

英次。ともかくまだ、豊にはなつてゐませんが を表しているとをおつしやるの 下島。先生は、陰分ひどいことをおつしやるの で見、佐にはなつてゐますよ。 な、その内に先生に感心して繋くやうな書を かきますわ。

英次。そんなことはよして下さい。太陽が西か英次。そんなことはよして下さい。太陽が西か

英次。どうも御苦勢さん。 では、登場。紅茶をもつてくる) ないない。(豊をしまふ)

下島。どうもありがたう。

小野寺。元よりよろこんでなるよ。 英次。君に發起人になつてもらひたいのだ。

ほめてゐた。

大きまった。 また から、 はうと思ふのだ。 本野寺。それはよろこんでなるだらう。 本野寺。それはよろこんでなるだらう。 世間に自分の存在をはつきりさせてもいると世間に自分の存在をはつきりませてもいると思ふのだよ。

水野寺。それは勿論いいね。

英次。精神一到何事かならざると云ふのは誰ぢ 英次。精神一到何事かならざると云ふのは誰ぢ

ではいらつしゃい。 英次。さらですか。それでは又畫が出來たら持 できた。それでは発生、失禮いたします。

下島。ありがたろ。それでは皆さん、失禮いた

小野寺。さよなら。

小野寺。こなひだ山田にあつたら君の遺を隙がな方かも知れないね。 ともかく 熱心だからね。

英次。こなひだ來て二枝質つてくれたよ。 英次。僕の畫も賣れるやうになつたから不思議 英次。僕の畫も賣れるやうになつたから不思議 だ。人殺しの畫がね。知つてゐる人は少ない

小野寺。君はまだそんなことにこだはつてゐる

り返しをつけてゐる。 英次。とり返しがつくことなら僕はとつくにと英次。とり返しがつくことだ。

小野寺。死んだ人間は君の云ふ通り生きかへら 水野寺。死んだ人間は君の云ふ通り生きかへら 水野寺。 君はそのことでは苦しみすぎた。

英夫。だが夢のなかでは生きてゐるよ。僕は人 英夫。だが夢のなかでは生きてゐるよ。僕は人 関が死んでしまふとすつかりこの世から繰が なくなるものとは思へない時がある。僕は千 ないと気がをさまらない。へんだね。 か野寺。千代子さんがもし君のことをまだ思っ てゐるなら、もうとつくに君のことをまだ思っ でひるなら、もうとつくに君のことは許して が野寺。千代子さんがもし君のことをまだ思っ でひるなら、もうとつくに君のことは許して

へない。僕は閉口だ。 ると云ふことはどうしたつていることとは云変変の。それはさらかも知れない。しかし殺され

小野寺。それは誰だつて生きてゐるものは閉口

せう。早くお見せなさい。

から

英次。 下島。 下島。え」。又畫を見ていたどきたいのです。 よくかくのですね。あなたは。 あたりまへです。僕は他に用はないので 先生はなほよくおかきになりますわ。

下島。私だつて他に用はありませんわ。 なまけものですね。

下島。 英次。料理の手つだひはしないのですか。 それでも女にいい置かきがるますか どうして。 輕蔑しないわけにはゆきませんからね。 先生は女を輕蔑していらつしやるのね。 畫をかくのはなまけものなの。

來ませんわ。

下島。可愛い蟄もたまにはあつてもいくでせ 英次。モリソやローランサンではね。 所はあるにはありますがね。 さらおつしやればさらですが だが可愛

5

下島。 英次。家庭の仕事をしたあひまに、かくならね。 見せないためにもつて來たのぢやないで どうせ、つまらないものですわ。 まあ、怒らずに見せて御らんなさい。 先生は本當にひどい方ね。 下島。さうは思ひませんけど、力がありません

下島。 下島。私が先生に置を見てもらふと云ふと、皆 英次。まあそんな所です。 さらして早くお歸りなさいでしよ。

下島。皆、先生のお口のわるいのにおどろいて 英次。僕が怖くないのはあなた許りですか ると云つて世やかして下さるから、信用が出物的つから程度をさげて、中々よくかけてる 信用してをりますの。 るのですよ。私はそのお日のわるい所を おどろいてるますわ。 他の方は女だと思ふと

英次。それは感心ですね。まあ、お見せなさい。 下島。 英次。可愛い貧弱な花をかきましたね。 英次。僕なら出來ますか。 それは出來ますわ。 (下島、こはさらに見せる)

下島。いつか先生が一本の枝でも本質にかけれ 英次。之で本當にかけてゐるつもりなのです 花を三つだけでもいいから、本質にかいて見 たいと思ひましたの。 ば大したものだとおつしゃつたので、小さい **⊅**≥

英次。正直にかいてありますが、色も形のなった。 けますからね。自然は少しもいがけてはゐな 告でも出したやうですね。 いものです。 くありませんね。あんまり臆病になるといぢ とが大事ですよ。それからこりすぎても面白 調ですね。豊面があきまだらけで、貨地の **畫面を充實さする** 

下島。(少し泣き摩で)える。よくわかりまし 英次。力をおとすことはないのですよ。どうせ あなたがものにならない人間なら、僕は悪口 た。ありがたう。今度はもう少し上手にかい て参ります。

下島。よくわかりました。 は云ひません。 (「をた」く音

英次。はい。

(東登場)

東。はい。 東。 英次。書が出來たか。 先生、唯今。(下島にあいさつする)

英次。見せない

東。 英次。まあ、見せないか。 果。 はい。 どうもうまくゆかないのです。

=

小野寺。それは僕も知つてゐる。高い處にのぼると、ついとびおりたくなつたり、死ぬのがあと、ついとびおりたくなつたり、死ぬのがあと、ついとびおりたくなつたり、毒薬だときくんまり怖いとつい自殺したり、毒薬だときくとついのみたくなつたり、蛙が蛇ににらまれると蛇の方へ歩いていつたり、まあそんなたぐひだね。早くそんなことに超越したいと思ふが、まだ超越出來ない。

・きまつてゐる人間と、實行しかねない人間と。 ・ 本ね。誰にでもあることだよ。 ・ 質行しないに ・ 変次。だが程度がちがふだらう。實行しないに ・ なる。誰にでもあることだよ。

英次。はい。

(東、戸をた」く)

(東、登場)

東。郵便が参りました。(わたして送場) 東。郵便が参りました。(わたして送場) 文書の註文が來た。あいつ英次。(それを見) 文書の註文が來た。あいつ英次。(それを見) 文書の註文が來た。あいつ英次が出てくるよ。小野寺、一寸そと、つい深が出てくるよ。小野寺、一寸そと、つい深が出てくるよ。株野寺、一寸そと、つい深が出てくるよ。株野寺、一寸そと、つい深が出てくるよ。様に君の顔をスケッチさしてくれ。生命の恩人のね。

(スケッチブックをとりあげる)

きつじけてゐる。 又暫くして 呼鈴がながなる。 英夫一寸 氣にしたが、 電をかがなる。 英夫他の 気にしたが、電をかがなる。 呼鈴

(戸をたゝく音がする) だと思って歸ればいゝのに。馬鹿な奴だな。 なと思って歸ればいゝのに。馬鹿な奴だな。留守英次。(養をかきながら)うるさい奴だな。留守

英次。はい。

英次。鰈って入って來たのですか。 下島。だっていくら呼鈴をおしても、摩をおか 下島。だっていくら呼鈴をおしても、摩をおか

**下島。あなたも。** 

下島。それはどうも失識。 でにきまつてゐます。 守にきまつてゐます。 守にきまつてゐます。

下島。それでは私、おいとまいたします。英次。本常に仕方がない人です。

英夫。いや、婦らなくつてもよろしい。(書をかてある。 呼鈴 いていらつしやる 所が 拜見したいのですかくのをやめる) 下島。どうか、かいてゐて下さい。 私先生のかたが、 遺をから。

英次のく、下島、感心して見てゐる。英次のます。 (英次かく、下島、感心して見てゐる。英文、 (英次かく、下島、感心して見てゐる。英文、 (英次)

英次。あなたに 見て ゐられちや 矢張り かけな次、急にやめる)

か。 あなだに 見て あられちゃ 矢張

英次。いや、今のは冗談です。下島。(よわつて)どうもすみません。

下島。いやな御冗談ね。

下島。東さんは御留守なのですか。英次。誰でもないのです。

文次。東は寫生にゆきました。東に御用がおあず次。東は寫生にゆきました。東に御用がおあずら、急にうちけし)いゝえ、東さんに用はないのです。

英次。僕に用があるのですか。ないのです。

英文。君の考へは正しい。しかし正直に云つ 東。 僕であると思ふのです。 ち かも知れませんが、今日から僕も先生のおつ つです。それでこそ先生は先生であり、僕も ないと云ふ方が本當だと思ふやらになった やることでも腑に落ちないことは、腑にお 僕には昨日まで先生の御批評は絶對だつた

東。先生もあんまり一人天下におなりにならな 英次。鼻をあまり高くしないがいゝぞ。 東。それなら私も正直に申します。先生の書 い方がようございます。 に僕はあきたらない所が出來て來たのです。

て君の輩はまだ、すつかり物になつてゐると

英次。いや、俺も馬鹿だと思つたのだよ。 東。先生は私を輕蔑していらつしやるのです 東。なぜ御自分をお笑ひになつたのです。 英夫。いや、僕は自分を笑つたのだよ。 東。先生は私を輕蔑なさるのですか。 英次。ふふん。 ね

英次。そんなことはないよ。それは一面輕蔑し めてゐるつもりだよ。あと二三年、別がハン てゐるかも知れないが、他では大いに君を認意。

プルでゐられたら、君は大物になると僕は思

下島。だが、それでなければ欠張りい

ん 仕事 と

男同志は殺風景なものですよ。

明來ないのだと思ひますわ。

ませんか。東、かいて見る氣はないか。

英次。さらだよ、僕のうちにもあと二三年は君 東。僕にはさらは思はれません。 それからあと、自づと自分の味が出る。自分 に役に立つものがあると思ってゐる。自然を すなほに深く見ることが、最初だと思ふね。 0 味の出るのはおそい方がいる。

東。 英次。もう、そんな話はよさう、下島さんの前 ません。 で、そんな話はよさう。 (赤面して) 僕もつい云ひすぎたかも知れ

英次。何に、僕の方も云ひすぎたかも知れない。 どろいたでせら。 お互にあんまり利口ぢやない。下島さん、 \$0

下島。いくえ、面白く何つてゐました。 下島。それでもいろ~~参考になることをきか して戴けたので。 面白くですか。

英欠。あんまり気持のい 下島。男の方のお話はキビ人してゐて氣持が 英次。あんまり参考にも ようございます。 なりませんよ。 い話でもありません

東。あと二三年ですか。 下島。える、それは光生にかいて戴けば、私 東。是非かるして戴きたいものです。 英次。下島さん、あなたを二人にかゝしてくれ

下島。はい。今日からお始めになるの。 英久。(腰掛椅子をいゝ處におき)それならこ こへ腰かけて下さ も光祭ですわ。 かきたくなったのです。

英次。東、君の位置はどうだ。 下島。それは私はかまひません。 爽次。える。急に今、 い」でせら。 こくで結構です。 (腰かけ

(二人かき始める)

英久。男つてあさましいものと思ふね。僕は内 ても平氣だと思つてゐた。僕は何もかもすて 心さとつた人間のつもりでゐた。もう何が來 (同じく、英次小野寺と話してゐる)

英大。矢張りしつかりかけてゐる。少し物質感

東。僕はその孤立した所に而白味を感じたの英夫。少しものがお五になって見たく思つたのです。 て見たく思つたのです。 さらですが、僕は見てゐるのに物質感を出しなっ。 とうですか、僕は見てゐる内に物質感を出し 東。さらですか、僕は見てゐる内に物質感を出し

英次。 黄色な きる さんな 次 次 で もとな を 変 の 一 の 所 に 而 白 味 を 感じたね。 東 。 (反抗的に、それを なる べくかくして ) 先生 と 僕の 性質の ちがひが ひしはつきりして 変 た や うに思ふのです。 先生 は 欠張り 都 舎の 方で もに や 最 り 漁師の 子だと 云ふこと がわか で もに や 最 り 漁師の 子だと 云ふこと がわか で また と 思ふのです。

英次。さらか。それもいゝだらう。 東。僕は今迄先生に全部おひかぶされて動きが とれませんでしたが、やつと自分の道がわか されませんでしたが、やつと自分の道がわか

英次。少し早すぎはしないか。

文次。少し早すぎはしないか。

東。先生、僕だつていつまでも子供ではありますが発売。
から獨立して來たことを感じてゐるのです。
から獨立して來たことを感じてゐるのです。

なれればね。 なれればね。 とう君もそろく、獨立してもいゝ時が來文次。もう君もそろく、獨立してもいゝ時が來文次。もう君もそろく、獨立してもいゝ時が來文次。もう君もそろく、獨立してもいゝ時が來文。

東。僕は光生に満足しないわけではないので東。僕は光生に満たさないと云ふことに続けらないのです。ですけれど、鳥のくせに鵜の真似をするのは見ともないと云ふことに続いていただけなのです。

英次。それはいづれ君の特色が出るよ。しかざと自然を無理に自分で見るには及ぶまい、特色は自づと出るのがい」のだ。出さうとして用た特色には無理がある。として用た特色には無理がある。とればいづれ君の特色が出るよ。しかとればいづれ君の特色が出るよ。しか

英次。それさへなければい」のだ。様常に潜に機は望みをおいてゐるのだ。 精は優ともがつて身體もい」し、いくらでも大作の出來るって身體もい」し、いくらでも大作の出來るたちだから、正々堂々と正面からやつてもら

東。僕は先生より野種だと云ふととを今迄恥ぢ

てゐたのです。この頃、野蠻も悪くないと思

つてがたのです。

英次。それは悪くないさ。意思のやうな感じも東。怒濤のおしよせてくる荒磯のやうな感じも東。

東。私もやつと自璧が出来て來たやうに思ふの英次。それは面白いさ。

英次。反抗のための反抗は馬鹿氣でゐると云ふうな畫をかけると思つてゐます。 うな畫をかけると思つてゐます。 です。その内には先生がよろこんで下さるや

東。さうでせうか。僕は自分のお弟子根性がよ英次。君は一杯立ちにならうとしすぎてゐる。東。僕は光生に反抗してゐるでせうか。

やになつてゐるのです。 東。さらかも知れません。先生が私をおひかぶ 東。さらかも知れません。先生が私をおひかぶ できるというな感じが僕には息ぐるしくなって來たのだ。

英次。齢が齢だからさうなるのも無理がないだ英次。齢が齢だからさうなるのも無理がないだ英次。それはさうだらう。だが特色は無理に出来。それより他仕方がありなせんからね。なっていがいる。

夷、僕もその位なことは、残害、和つてゐます。

0 のを生みだす機縁にしてやらう と許りは思つてゐない。 だと思ってゐる。 何浩 あながれ、超絶 カュ うと思ってゐる うんとい 7 8

小野寺。 を思つてゐるよ。 くと思ふね。 それはい」思ひつきだ。 しかし僕はおが下島さんと結婚 あの人なら純粋に君のこと 君らしい考へ したっ

英欠。なの人が本常に僕を愛してゐてくれれば 英次。だがね、(首しめるまねして)とがおそろ 好えする 云ひ出せると思ふれ。 てくれれば別だが、僕からは云ひ出せない。 しいよ。それに千代子を殺した告白せずに結 い。下島さんの方から僕と結婚したいと云 女の人からは云ひ出せないだらう。 わけにはゆかない。だが告白は出來な

小野寺。どうだかね。女は本常に愛されてゐる ことを知らなければ、中々心は動かきない だらら

英次。僕が下島さんを愛してゐることは下島さ んは知ってゐるはずだ

さらか 結婚したいとぶつて見なければだめだ 41 しか 健は. 正直な所結婚

> 小野寺。それなららまくゆきさらなものだね。 東だつて、今すぐ結婚するわけにもゆかない 僕の仕事を尊敬して、兄妹のやうに氣らくに してくれることを喜んでゐるのだ。 たくない。僕はたい下島さんが 一生獨身で、

英次。それはさうさ。 か陸のも 事を考へるやうになつたかと思ふとへんな気 は安心してゐるのだよ。だが僕 からね。 のかわからないからね そして東はまだ海のもの がまだそんな その點で僕

するよ。 (呼鈴がなる。英次退場。 屋の番頭と登 まもなく衣裳

が

都頭。 品をもつて参りました。之ではいか いますか 毎度ありがたう御座います。 御马 武文のお でで御座

英次。こへお伽噺の女王様の玉座をつくる 英次。結構です。立派だらう。 小野寺。隨分立派な幕だね。なににする ことにしたのさ。 (恐しく立派な幕を出して見せる) これが 玉さるを 0 0 幕なの のだ。

小野 次次 寺。君に一寸似合はないね。 そりやあ 、人間 心のとう のなか にはいろく

だ。

着物も出來ましたか D のものがかくれてゐるものだよ。僕だつてべ ネゼーや、チ、アンが嫌ひとは限らないよ。

香頭。 はい。之ではいかどで御座います (お伽噺の女王らしい着物を出して見せ る

英次。(調べて見て)結構です。一寸御面倒で すが、との暮をあのひもに通して見せて下さ

**都頭。承知** いませんか しました。

小野寺。 た。 さつきからあのひもは何かと思つてる

へ番號 幕をたらして見る

英次。 番頭。 いましたか 結構です。 いかでで御座います 九 からを は持ち つて來て下

 雅頭。 がで御座 چر <u>ک</u> 持つて参りました。 います 111 して見せる)いか

英次。 結け、構造 です

 不 頭 それでは失禮 V.

希頭。 英次 (小野寺に)どうも失禮いたしまし さらですか

(小野寺丁寧にあいさつする。 雅頭、英次 。かりま 幕や、着物、冠が

反抗的な態度を見せて、下島さんの前に自分院等語。 許る 仕事のことは死んでも忘れら ことを云つたり、しなくつていゝ態度をした だと知り の存在をはつきりさせようと努力してゐるの つてくるやらになつてから、 人間のつもりでゐた。處がどうだ、下島がやりが とを少しでも考べる資格がない人間だと云ふ あるつもりなのだ。僕のやうな人間は女のと には、 
意味 る氣になるのだからね。女のゐる前でさ。恥 ことを自分ははつきり知つて來たつもりなの 云ふ奴は、男を餘程のろくつくつたと見える て議論したり、又ムキになって競争したりす 全部思ひ切つた人間だと思つてゐたよ。處が異常な。 き てしまった人間、自分 この頃は、 僕はもう女のことはとつくに思ひ切つて いと思つても、すぐムキになる。神様と 逢ひ見ての後の心にくらぶればと百 ながら、超越出來ないのだ。そして あの東のやうな子供とムキになっ しかしどうすることも 僕はそれに超越し にたつて、 セムシで、さばけない性質、 化事より 式はなくつている そして東が僕に れない、悟つた 自分で淺間し 他是 なければ恥 のことは

人一首の歌があるが、実際さんな 所だね。 小野寺。君は結婚する氣はないのかね。 外野寺。君は結婚する氣はないよ。 英次。まさか、そんな氣はないよ。 かね。

英次。 て、 にじつておひとしてやらうと云ふ所が見え なくも僕を天才と信じて、僕の一言一句を信 だ僕を聖者のやうに崇拜してゐる たら征服してやらうと思ふ者のゐてく つちがいるのかわからないがね。僕を油斷し くと女の弟子は神妙で氣持のいゝものだ。ど & 切ってゐる。男の弟子はどらかしたらふみぎ そんなことはないにきまつてゐるよ。 小生意氣な感じがするのだが、其處 いとは思はないが。 のだね。 れる 二、ゆ

小野寺。東と云ふ男は少し生意館になったね。小野寺。東は何處へ行ってゐるのだ。この頃よ小野寺。東は何處へ行ってゐるのだ。この頃よく留守だね。

英次。何とか口質をさがして、下島さんは閉口してる 出かけるらしいのだ。下島さんは閉口してる で、一覧をある。何とか口質をさがして、下島さんの處へ

ら恥かか

しい位、快活になり、

冗談が云つ

て見たくなる。厄介な奴さ。

かしさもし

が、下島さんの來ない時には

何んだかおち

かないのだ。そして下島さんがくると我なが

英次。それより仕方がないぢゃないか。小野寺。君はそれを寛大に見てゐるの英次。それは大ありさ。

まさかい。

がらら。 小野寺。それでも下島さんがいやがつてゐるのらね。

子供ぢゃ

るま

いし、

ゆくなとも云へない

らない。 英次。少なくも今の所ではね。だがあてにはな

英久。 小野寺。君は出かけ で自分に愛想をつかしてゐる。 東の顔を見るのさへいやになつてゐる。自分 かと云へば、それは勿論らそさ。 ない。 よ。 島さんに氣があるわけではな アトリエに籠城 でにはうんと仕事をしようと思つて 僕は出かけない んな無垢な處女に氣があつてはたまら かし東と結婚するのを望んでゐる してゐるのき。 ない よ。 0 相談か V. はらず僕はこの 個人展覧會ま つもりなの 僕は勿論下 僕はこの頃 ねるの

英次。まだですか。

はり、経をつける)

英次。なんだか、川をつむつてゐる内に、美し

下島。せつかちですれ。先生は。

英次。安心して下さい。僕はたど他の人に自分

のイリエウジョンをこはしてもらひたくたい

をつけて見る。英次そつと登場。館の 送ってゆく。下島、鏡の前へ行ってってってってっている 中の下島と顔を見あはす)

英次。どうしてです。 下島。まあ、びつくりしました。

英次。あなたがきつと籤を見てゐるだららと思 下島。だつて、先生があんまり靜かに入ってい らつしたので。 ったので。

下島。いやな先生ね。それでは着物を着て見ま 下島。先生、 一寸目をつむつてゐて 真戴。 英次。どうぞ。 すかね。

英次。よろしい。 (下島、着物をぬぎ、鏡の前で下着の上

ド島。まあ、まつていらつしゃい。(着物つけを 英次。大へんおそいのですね。 下島。まだよ。 まだですか。 に着物を着る

> ふのですよ。 い世界があらはれたり、消えたりしょうに思

下島。さら思っていたどければ、なほ目をつむ からね。、まらけの段をあがり長椅子の上に つてゐていたどきたいわ。目をおあきになる、英次。それでも。 ねて、唇ずまひをなほす。沈默 と、現實の貧弱さにおおどろきになります

英女。(目をあけ鏡の方を先づ見、それから下 英次。まだですか。 下島。もう本質はいくのですよ。 に素敵です。僕の夢は實現されたした。 おるのを気がつき、気は 島を一寸さがして、まらけの席の上に下島の 一戸をた」くものがある あく、本営

外。一東の聲)僕です。 英次。誰だ?

英次。月をあけちやいかん。八月に走つていつ 東。別に用ぢやありません。云かながら戸を 英次。何か用か。 下島。先生!何をなさるのです。 あけようとする) ていきなり戸をしめカギをかけようとする)

かです。

ぬ誤解をされてはいやですから 下島。カギをかけるのはよして下さい。 つまら

下島。仕事中は入つてはいけないと云ふ札をお

下島。 英次。さらでしたね。僕にはそれが気がつかな 出しになればいるちゃありませんか。 かつたのです。馬鹿ですれ、許して下さい。 を信じ切つてをりますから。 私は何とも思つては至りませんわ、先生

英次、いきなり机のところにゆき、

英大。少し休みませら 下島。えて。下島、畫を見に來、英次の後ろに じ形で横になってゐる心をかいてゐる。 同じ場。英久百號に下島の前の場と同

立つ 英次。どうです。 下島。本當に美しくかけましたわね。私ちゃ ないやらですわ。

英次。あなたの内にかくれてゐるあなたです。

敷くのだ。 英次、「ようまさ」 でってくれないか。 之を墓に英次、「ようまさ」 でってくれないか。 之を墓に

小野寺。よし來た。

小野寺。よし來た。 (二人で敷く) (二人で敷く)

英久。(その上に キレをおほひ) これで 女下様 が概になつて、懸人のことを襲みてゐるとば ふわけなのさ。(花が豐富に插されてある花瓶 ふわけなのさ。(花が豐富に插されてある花瓶 なとの方へおく) 之でもう女下様さへ御いで にさへなればいくわけなのだ。(幕のひだをな にさへなればいくわけなのだ。(幕のひだをな ほしたりいろく 愉快さうにしたくをする) ほしたりいろく 「でいる」とで表って見てゐる) 思ひ切つた橋岡だね。

安久。レンブラントのダナエの向うを張らうと 安かのさ。まさか裸になつてもらふわけにも

> 小野寺。いや、面白いものが出來るだらう。そ して下島さんは派知したのかい。 して下島さんは派知したのかい。 をぶつてね。

本野寺。では、いざとなるとさらも山くまい。 りでゐるが、いざとなるとさらも山くまい。 りでゐるが、いざとなるとさらも山くまい。 だが僕はこの頃へんに覚氣き、僕のうちにも だが僕はこの頃へんに覚氣き、僕のうちにも と、自分でおどろいてゐる。東には氣の毒な 気もするが、僕は自分の仕事のため、大きな 仕事のためには、ふさい同情は殺してかくる つもりだ。しかし正直を云くば、東に同情に なんかはしてゐない。、みのにじることに快い なんかはしてゐない。、みのにじることに快い なんかはしてゐない。、みのにじることに快い なんかはしてゐない。、みのにじることに快い なんかはしてゐない。、みのにじることに快い なる。本生意氣な奴、 と云ふものは一面へんな性質をもつてゐるも と云ふものは一面へんな性質をもつてゐるも

と登場。小野寺と挨拶する)と登場。小野寺と挨拶する)となる。英文、張遠ら

英次 之があなたの着る着物で、之をあなたが下島。本質に立派ですわ、 でくなぶでせら。

ぶかけです。 がぶつて、あすこに解かに横って下さると

私おやあんまり。 私おやあんまり。

大家でしますわ。 の顔や、身體つきや、感じから思ひついたのの顔や、身體つきや、感じから思ひついたのですから、他の人ではだめです。

でもゐて下さるでせら。 内心よろとんが気がしますわ。

小野寺、下島と默聽し、退場。英大も

英次。東はこの頃も時々ゆきますか。 いらつしやるやうよ。 めつたに。東さんはこの頃、何か怒つて

英次。僕があなたと二人切りで、一時間も二時 間もゐるからですよ。

英次。自分で人を想像するのです。僕があなた 下島。だつて先生と二人切りだつてちつともお 英次、東はあなたを無してるますかられ。 下島。そんなことはないでせら。 こることはないわ。

下島。をかしな方ね。 英次。何がをかしいのです。

を愛してゐるとでも思つてゐるのでせう。

英次。僕を女嫌ひにきめてゐるのはあなた許は 下島。だつて先生のやうな女嫌ひな方が。

下島。だつて先生のやうな方から見れば、私 赤切のやうなものでせら。 は

英次。だつてらまくとぼけますからね。 英次。あなたは利口ですね。 なぜです。

下島。今日は先生のおつしやることが少しもわ 英次。あなたは矢張り獨身主義ですか。 かりませんわ。

> 英次。そして書を一生やるつもりですか、 自分ではやりたいと思ってゐるのです。

下島。 下島。 下島。先生が保證してくだされば、私一生獨 英次。大いにあります。獨身でわればれ。 英久。是非おやりなさ 身で畫をやりますわ。 望みがあるでせらか。

下島。それは私、先生を信じ切つてをります 英次、僕を信じ切つて下さい。さうすれば僕は あなたをものにして見せます。

下鳥。 英次。たとひですよ。 英次。僕があなたを殺してでもですか。 ふことを知つてゐます。 先生はそんなことをなさらない方だと云

下局。

下島。 英次。ともかく安心してあなたの一生を僕にお 英久。何を信じるのですか。 たとひなら、殺されても信じますわ。 (下島、笑ふ)

下島。それはお任せします 任せなさい。 條件なしにですか。 それは私、先生を信じ切ってをりますも

英次。探偵

の真似はよせ。

英次。

本質ですか。

下島。

えし、私の父のやうにね。

英次。あなたは鰻見たやうな人間ですね

下島。 英次。 下島。 英次。あなたは子供です 下島。何が逃げ出すの。 つるりと逃げ たぜです 出すからです。

爽大 さあ、文書を始めませう。 先生から見るとね。

英次。(見つめて造をかかうとして、筆をまだお るます。 一生もつ事が出來ることを實に幸福に思つて ろきない)僕は本當にあなたのやうな弟子を モデルの座につく

下島、私も先生のやうな方の一生 弟子にして 数けることを光禁に思ひます。 (英次、畫をかかうとしてわたが突然立ち 「をあける。状處に東が立つて とまた

下島。先生は私を愛してゐて下さることを。

私一人が知つてゐる。あなた自身も知らない私一人が知つてゐる。あなた自身も知らない

下島。それではこの豊の方が私よりもなほ私に

英次。まあさらですね。僕は地口のあなたを 地対のあなたを生かせるだけ生かして見る がからと思つてゐるのです。力はまだ足りませんが、しかし入り込めるだけ人りこんで、 せんが、しかし入り込めるだけ人りこんで、 は、は、 せんが、しかし入り込めるだけとかして見る

下島。純粋の私とぶふのは、あなたの見た私

英次。さらも言へるかも知れませんがね。だが英次。さらも言へるかも知れませんがね。だがますからね。つまり容製的にもより僕きますからね。つまり容製のでは、あなたより僕を表っ、さらも言へるかも知れませんがね。だが

下島。先生のおつしゃることはよくわかりませんわ。

英次。まあ腰をおかけなさい。一體人間は自分が自分を一番よく知つてゐると思ふのはまちがななことがよくありますよ。花は、自分の美しさを自覺してゐるかも知れませんがれ。美しさを自覺してゐるかも知れませんがれ。

と知るのは、たい他のものに反映する自分にとって知るだけです。僕は僕が他の内に見出し得る美によつて、自分の内に藏された美を知るのです。だから僕はあなたによつて僕の夢を知ることが出來たと云ふのです。僕はそれをあなたに感謝してゐるのです。人間は單れをあなに感謝してゐるのです。人間は單なる鏡ではない。心靈の鏡です。しかしそれる鏡ではない。心靈の鏡です。しかしそれる鏡ではない。心靈の鏡です。しかしそれをあなたに感謝してゐるのです。人間は異れた。心靈の鏡ではない。心靈の鏡です。しかしそれを知るのは、たい他のものに反映する自分に見いている。

英矢。まあさうです。人間は自分を受してもないで先生だけにおわかりになるの。 いで先生だけにおわかりになるの。 下島。それでは私では私の深い私は私にはわからな

下島、光生のおつしやることはわかりませんいからです。 人間は自分を愛してゐな英次。まあさうです。人間は自分を愛してゐな

英次。人間は自分を愛してゐると思つてゐますが、實は自分を言うに愛してゐて、あまやかにはしますが、極當の意味で自分を領敬したしますが、極當の意味で自分を領敬したととは、あなたは僕を先生として尊敬し、たとへば、あなたは僕を先生として尊敬し、たとへば、あなたは僕を先生として尊敬し、たとへば、あなたは僕を先生として尊敬し、たとへば、あなたは僕を先生として尊敬し、信用してもゐないのです。ごくあたりまへの人間にすぎないと思つてゐます。あなただつてさうでせう。自分を特別にす。あなただつてさうでせう。自分を特別に

てゐないからです。

下島。....

英久、僕の云ふことはわかりましたか。 英久、 假つた人ですね。

下島。どつちが。

英次。あなたですよ。

下島。つまり私 は馬鹿だと おつしやるのでせ

英次。つまりあたたは自分の美を知らないと云

下島。それだつて、この産の方が私より美し下島。それだつて、この産の方が私より美し

下島。そんなことはありませんわ。私は贈分エア島。そんなことはありませんわ。私は贈分エ

では、 であるのですね。それともわからないかりしつたわ。 であるのですね。それともわからないががいるので。 であるのですね。それともわからないががいるので。 ないのですね。それともわからないかりし 英次。藝術の名においてか。

戦ふつもりです。

東。えょ、先生のお気持はよくわかってをります。しかし私もいろくへの転で、と以上先生のお世話になるのは心苦しいのです。も生のお世話になるのは心苦しいのです。もたく思つてゐるのです。
たく思つてゐるのです。
たく思つてゐるのです。

とめない。もし歸りたくなつたらいつでも遠としない。もし歸りたくなつたら、小野寺や、住事でもさがす必要があつたら、小野寺や、住事でもさがす必要があつたら、小野寺や、住事でもさがす必要があったら、小野寺や、住事でもさがたう御座います。思をあだで東。御注意ありがたう御座いますが、私も獨立し東。御注意ありがたう御座いますが、私も獨立し東。御注意ありばれたのと思います。と思います。と思います。と思います。と思います。と思います。と思います。と思います。

す。たく僕はあることで先生とは何處までも東。それでは失膿いたします。僕は先生を貸敬し英次。君もたつしやでゐたまへ。僕は先生を貸敬し英次。君もたつしやでゐたまへ。僕は先生を貸敬し英次。それもいゝだらう。

英次。いけません。もう少しそのまゝにしてゐ英次。あいつは立派な男だが、情しいことをした。
た。
た。
た。
だは、私だいとまをいたしますわ。
東。それと戀の名においてです。(退場)

下島。私、なんだか、東さんのことが氣になり下島。私、なんだか、東さんのことが氣になりて下さい。

下島。一寸です。

東次。それならいつていらつしゃい。 (下島、いそいで退場。英次優慢な態度で歩いてゐたが、急にしゃくり泣く。下きとなってあれる。 英大俊慢な態度

下島。先生、どうかなさつたのです。 変奏。いや、たど急に淋しくなつたのです。 下島。御されですわ。先生、お一人になつてお しまひになったのですもの。

五

「一」となっくものがある」「一をたっくものがある」「一」となってものがある」

英次。はい。

(下島登場)
(下島登場)
(下島登場)
ないのかと思ひましたよ。
本いのかと思ひましたよ。
下島。時日は出ようとするが、東さんが來て
話はしこんで、どうしても歸らうとなさらない
話が、ないのがと思いました。

校常に偉い方れ。 下島、私、東さんに同情しましたわ。あの虎 英次。困つた奴ですね。

下島。だってこの!

下島。苦しくったって折れないのは偉いぢゃあ英次。さうですか、そしてそれが偉いのですか。ですよ。

僕のうちにくるのを邪魔しに出かけて、いつ 英次。それはまあ感心ですね。しかしあなたが 英次。それはまあ感心ですね。しかしあなたが

アは、 そうで まる

東。先生には僕の氣持はわかるはずです。東。先生には僕の氣持はわかるはずです。 ないったつて同情はしない。俺は自分の関情はしない、さあ早く田でくれないか。人間情はしない、さあ早く田でくれないか。人間では困るとちやんとかいてある。

起火。あたりまへさ、カギの穴からのぞくなと

かく奴があるか。小便無用とかく奴があつて

英久。さあ、書を始めませう。

下島、光生は 議が、 然社 は、 できませな奴隷にすぎないのですね、さあ、始めませな奴隷にすぎないのですね、さあ、始めませな奴隷にすぎないのですね、この、始めませた。 (注) あなたは 東 に同情してゐるのですれ。 僕の仕事と、東 の感情 とどつちを覚すれ。僕の仕事と、東 の感情 とどつちを覚けるのです。

下島。私にはわかりませんわ。

み見たり、ぬすみ聞いたりする、卑劣を態数、英次。今日はやめませう、あなたは東が、ぬす

た。うなには、一生量といくほない。島。私は女ですもの。するのですか。

下島。はい。

下島。一寸そんな氣が、しましたの。 すぎると思つてゐるのですね。 ないながら)あなたは 僕の仕様が ひじ

英次。(皮肉に) それは 綿構です。しかしあさ英次。(皮肉に) それは 綿構です。しかしあさまたいものだと云ふことがわかりました。 そして翻編の仕事と云ふものは本常にしつかりしなくてはい事と云ふものは本常にしつかりしなくてはいけないものだと云ふことがわかりました。

下島。いゝえ。だけどなんだか血みどろのやう 英夫。血みどろ。僕の手に血がついてゐるやう な氣がしますわ。 に見えますか。

云ひすぎたのを後悔して君にあやまりたい氣

用かけるのはよしてほしい。僕は自分の

特になってゐるのだから。

かと云い

英次。僕はおちついて、東にたいしてももつと
対性らしい。第大な氣持がもちたいのですよ。
だが時々あんな態度に出て、あとでわるかつ
にと思ふのですよ。

中々かけないと思ひます。

所自いものですね。 英次。さう云はれると赤面します。 人間で随分 であっ

下島。私、さつきは本営にどうなるかと思ひま

一戸をたいく音がする)

外で一(東の聲)僕です。

英次。何か形か。

東。(戸外で) 光生、今迄實にお世話になりま

した。僕は少し考へることがありまして、之

からお暇をいたできたいと思ひます。どうぞ

がらお暇をいたできたいと思ひます。どうぞ

がらお暇をいたできたいと思ひます。どうぞ

がらお暇をいたできたいと思ひます。どうぞ

を信用していらつしゃらないやうに思ひますのたって大丈夫と思ひますわ。先生こそ私

英次。男には腕力があります。巧言合色に女

英次。そんな男ですよ。

英次、さうでせう。そんな別です。ていらつしやいましたものです。東さんは义先生を用心しろとおつしやつ

下島。先生の他の點は皆信用するが、女のことだけは信用田來ないと云つていらつしやいましたわ。

下島。(冗談のやうに)それなら東さんが假病す。 す。 まるぎ す。 とものでと切りわからないもので英次。人間は自分のこと切りわからないもので

をつかふことがわかるのも、先生にさら云ふをっかふことがわかるのも、先生にさら云ふ夜性はないことはないの英次。僕にもさら云ふ极性はないことはないの英次。僕にもさら云ふ极性はないことはないのです。たい實行出來なりのです。 東はそれがどうぎょう ない

英次。その人に何もかも許してゐる場合は別で下島。男の方のお話をきいてゐますと、怖く

用心しないといけませんよ。リ、男に気があると自惚れさせるそぶりは、リ、男に気があると自惚れさせるそぶりは、す。その他の時は、男にはあまり親切にしたす。その他の時は、男にはあまり親切にした

いらつしやるのですのね。 光生は矢張り、私を獨占なさらうとして下島。先生は矢張り、私を獨占なさらうとして

遊火。さうかも知れません。それがどうと云ふ

下島。私はそんなことはないと思ってゐました

す。東とあなたと 結婚する気があれば 別でりません かられ。たい注意する だけなのでりません かられ。たい注意する だけなのです。東とあなたと 結婚する気があれば 別です。東とあなたと 結婚する気があれば 別です。

下島。そんな氣は少しもありませんわ。だけど下島。そんな氣は少しもありませんわ。だけどの水気はなさつたら、見舞に 位 上らないとわびれるいやうに思ふのですよ。
いことは云ひません。
かってとは云ひません。

下さい。私、先生のおつしやることならなん、たっな、馬鹿ですから、いろく、注意して英次。それがよろしい。

つれてゆくことにしませう。

でもさいてまちがひないと思ってゐるのです。とりちがへてしまふのです。之から注意いをとりちがへてしまふのです。之から注意いをといるまかのです。とから注意い

英次。 ( ) というできるのですから。 というに注意します。 僕はたい、あなたが輩をやめてが來たくなることを恐れてゐるのです。 僕の處へあなましたが來たくなることを恐れてゐるのです。 僕の處へあなました。 僕はました。 僕はたい、あなたが輩をやめばします。 僕はたい、あなたが輩をやめばりし、

下島。先生のやうな悟つた方でも、淋しいことがあるの。

下島。秋には光生は本常にさとつた方としか思いた。秋には光生は本常にさとつた方としか思いませんわ。いつもおちついて、しつかりして、自分の道を迷はずに歩いていらつしやるで、自分の道を迷はずに歩いていらつしやるがだと思ってをりますわ。私は光生位心の変と、ちれた方を見たことはありませんわ。浮鉄、られた方を見たことはありませんわ。浮鉄、られた方を見たことはありませんよ。

下島。さうぶふ生活をついけて、不気でいらつ時だけですよ。その他の僕の生活は冬の最盛時だけですよ。その他の僕の生活は冬の最盛時だけですよ。その他の僕の生活は冬の最盛

るのにはおどろきますわ。

ではありませんね。

下島。東さん少し身體の工合がわるかつたので下島。東さん少し身體の工合がわるかつたのでした。

してどうしました。 英次。さうですか。それは氣の毒でしたね。そ

下島。秋だおとめしたのですが、夕方 無理に

できること。この意味がほどですが仕事を始めませう。

にして畫をかきたいと云つてもなつてくれま英次。この畫がかけたあと、又あなたをモデルド島。そんなことはありません。

今度のことでも自分がわるかつたのだとおつ 下島。いつも先生のことをほめておいでです。 下島。それはよろこんでなります。

しゃつておいでです。自分が難しかつたので発言の輝心を 簡解してゐたとおつしゃつておいででした。そして得ないとおつしゃつておいででした。そして得ないとおつしゃつておいででした。そして発生の處には又いゝお弟子さんが田來て、神光生の處には又いゝお弟子さんが田來て、神光生の處には又いゝお弟子さんが田來て、神光生の處には又いゝお弟子さんが田來て、神光生のことをいてゐる話をしたら、大變安心と世話を中になってほめ、大生のことをいつも二人で夢中になってほめてをりますの。

英次、東はたしかにいく奴です、行家な奴です。高んな奴は浅多にゐません。だがあいつは唯名なが、あのへんな獨立心と、目的のためには手段を選ばない男です。僕はあの男を愛してはゐますが、あのへんな獨立心と、目的のためには手段を選ばない男です。とはあの男を愛してはゐますが、あのへんな獨立心と、目的のためには手段を選ばない所はどうも氣に入りません。あの男の病氣のことをきいた時間ません。あの野の病氣のことをきいた時間を強いある。

下島。それだつてまさか。

あなたの同情心に訴へ自分の度にあなたを薬火。僕は今にきっと東は假病をつかって、

下島。それはゆくかも知れません。
では、そしてあなたはきつと同情して出かけているとしてあなたはきつと同情して出かけているとしておいていました。

英次。行つてはいけません。

下島。なぜ。

要はないからです。要はないからです。

下島。それでももし本常に御病気だつたらどう

女の。 本常の 精人に 東が日分をつくりあげたら、あなたはゆく方がいると思つてゐるのでら、あなたはゆく方がいると思つてゐるのですか。

下島。先生のさう云ふお考へ方には私贊成出下島。先生のさう云ふお考へ方には私贊成出

英次。東と云ふ男はさう云ふ男なのです。あ

下島、私にはそんな方とは思へませんわ。 下島、それでは光生は 私が東さんの虚へいくうき さんが御病気の時でも、行つてはいけら 東さんが御病気の時でも、行つてはいけら 東さんが御病気の時でも、行つてはいけ

英次。跡じて。

下島。本當の御病氣の時でも。私はいくら行

山田。それはあなたが書家だからではないですかね。 水野寺。それは山田君は整澤にあきた人だし、 ないままでは、 素は大きなにあきた人だからだよ。

英次。こうかも知れないね。山田さんは松澤からとれるものはとつてしまつた方で、僕は文質をで鍛べられるものは殺べられ過ぎてしまなどで鍛べられるものはとってしまった方で、僕は文には各が多すぎますかられ、少しは春の日にになるが多すぎますかられ、少しは春の日にはとか多す。またりは、大学の日にはというない。山田さんは松澤か

英欠。自分の内にかくれてわたものを生かすのりましたが、この頃はあまりに春らしい生活がついきすぎたかも知れません。 きょうですね。僕の生活にもをもあれている。

英次。自分の内にかくれてゐたものを生かすの英次。自分の内にかくれてゐたものを生かすの は氣持のい、ものですれ。 は氣持のい、ものですれ。 大概出來たのだ。 か野寺。まだ見せる氣にはならないかい。 か野寺。まだ見せる氣にはならないかい。 たやうなものだが、今日もう一度よく見よう

> 、ようおまいをとる。 である。 英次。それぢゃ見てもらはうかね。 小野寺。それぢゃ見せたまへ。 と思つてゐるのだ。

田、日本の女性の美が、實に深く完全に出て ゐると思ひます。愛してかいたと云ふのはこ んな書を云ふのでせう。

英大。僕は赞美してかいたのです。憧憬してか

かに執念深い所がある。 小野寺。熱愛してかいたのではないかい。何處

英次。そんなことは云はないものだ。 英次。あまりほめたことにはならない。 英次。あまりほめたことにはならない。

山田。野中君は、之を手ばなす氣はないでせられ。

のくはだてもしてゐるのです。 はゐるのです。少し念もほしいのです。第二 英次。いえ、ないことはないのです、賣る氣で

> 世界であるのです。 東次。まあ、二千間とボニフダでもつけようか と思ってゐるのです。

質はしますから。

英次。あなたが買つて下さるなら、もつとまけ

q

女に買はすのですから。 ない、え、まけて戴く必要はありません。

英次。あなたのお父さんにお親に入るかどう

金を用さして買ふだけです。

ない。もし欠が出さなければ、欠からもらふすよ。もし欠が出さなければ、欠からもらふない。

英次。おごるとも。下島さんもよろこぶ だらいけないよ。

方だらう。失過するかね。 がだらう。失過するかね。

ればすぐ出させて、後刻にといけさします。のいりにでいるのと、一切のないよって見ます。家にるいい。それでは金は今日明日にもといけます。小野寺。えて、歸りませう。

英次。あんまり常気でもないのですよ。ついよ 英次。あんまり常気でもないのですよ。ついよう。

六

大所がある所と思ひますね。西洋のいる黄 がね。悟つて見ればなんでもないかも知れまがね。悟つて見ればなんでもないかも知れまがね。悟つて見ればなんでもないかも知れまがね。悟うない所に义面自場がありますね。特別は一次ですね。東洋の貴のいる所はさとつとある。東洋の貴のようないがありますね。東洋の貴のようないがありますね。東洋の貴のようないがありますね。東洋の貴のようなの世界がありますね。東洋の貴の貴の大の野人の世界がありますね。西洋のいる黄

は、としない所がり生れたもののやうに思は、ととらない所がり生れたもののやうに思いますよ。あてに悟る方がいゝ時は悟り、悟る必要がない時は悟らない所にあるやうに思いますよ。あてには、ととらない所がり生れたもののやうに思は、ととらない所がり生れたもののやうに思

山田。さうも云へるでせうね。近ぬまで悟る必要のない人間も、見ともないかも知りもせんが、いつも悟つてゐる人間許りも困りものですね。人間は矢鹿りこの地上の生まったとは、本本常に悟つた人間は、世界をよくしようたも本常に悟つた人間は、世界をよくしようなも本常に悟つた人間は、世界をよくしようなも本常に悟つた人間は、世界をよくしようれませんがね。

英次、社會をよくすると云ふことはどう云ふこ 聞いて見たのです。 界になるとよってゐましたがね。僕はその方 らひに來た主義者の話ではプロ とですかれ、私の考へでは皆が人間になるこ ヤがブルジョアになりたい運動なのですか になる運動なのですか。それとも ふものは、盆々ブ めなかつたのですよ。それで僕はから云つて のことはよくわからないせるか、よくのみこ とと思ふのですが、こなひだ僕の處へ食をも П フ Ŗ ij L +> タリヤの運動とぶ が レタリヤの プ プロ L レタリ ダ 世:

つてもらひましたが、あんなのは本當の主義なってもらひましたが、二三國の総をやって縁なされて時間をつませんでしたよ。へたな説教されて時間をつませんでしたよ。へたな説教されて時間をつけない。こ

者ではないでせうが、頭のよくない男でし

た。僕は人をおどかすのが好きな男ですから

小野寺。君はなぜあんな生活をつてけてゐるの小野寺。君の處へはくるだらう。 小野寺。君の處へはくるだらう。 小野寺。君の處へはくるだらう。

田田、女と云ふものはいくら神妙でも、饕餮にはなれやすいものだかられ。近常ないでなる美徳を失はすのもいやだかられ。光度の父もそれをいやがるのだ。しかになれて來でゐる美徳を失はすのもいやだかられ。光度の父もそれをいやがるのだ。しかし僕は、貧乏生活が人間の理想とは思つてゐし僕は、貧乏生活が人間の理想とは思つてゐない。たい、世界が来た時、士で念持る世話のできない。ため、世界が来た時、士で念持の性話のできない。世界が来た時、士で念持る世話のできない。世界が来た時、士で念持る世話のできない。世界が来た時、士で念持の世話のできない。

田。わるいとも思ひませんが、趣味からぶつ

H

心を持つて、

くもりのない玉のやうな親の

爽次。

つ約束したのです。

3

いと思つて。

下島。

わ

せん。 ます。だから僕は何にもあなたに要求はしま かし僕にそんな資格はないことを知つてゐ

英次。あなたも無邪氣によろこびをわけて下さ 下島。畫におかきになりませんか やうなものなのですからね。 よく出來上つたことを。この畫は二人の子の つていくと僕は思つてゐるのです。この畫が

下島。 とび、無邪氣に人の厚意をうけとると云ふこ 邪氣になったっていくでせう。 とはいくことと思ひます。 それが賣れたので、おうれしいの。 あなたは東にかぶれましたね。もつと無 無邪気によろ

下島。 勿論です 本當に無邪氣にいたどいているの。

下島。 少しも野心のないことをね。 勿論です。 私は先生を信じているのですね。 先生に

下島。私と東さんとよく議論するのです。東 下島。 さんは先生が私に野心があるにちがひないと 云ふのです。私は先生は鏡のやらにすんだ なんです。 矢張り私が 際ったわ。

> したわ。 るだけだとさう云ふのです。私の方が勝ちま らな変をもつて私のことを心配してゐて下さ

> > 英次 下島。

昨晚でし

(下島、

着物を着かへる。英次默つてゐ

下島

モデルの座につく。英次、置筆を

る。泣きさうな顔をするのを辛く耐へる

下島。 英次。 英次。それで僕も安心して輩がかけます。 下島。え、戴く方がよければ戴きます。 英次。それなら金はとつて下さいますね。 してからはつきり御返事しますわ。 ですけど一寸まつて下さい。私、相談 誰にです。

英次。 下島。(一寸びつくりし、何けなく)父にです。 下島。 談しようと云ふのでせう。 あなたは誰つきですね。

英次。 かくしても駄目です。

下島 のですか。 れてゐるのです。 んが先生にあまり さう云ふわけではありません。たい東さ 早くな

英女。秘密にして、僕をだまさうと約束をした 英次。なぜ恐れてゐるのです。 先生の今度のお仕事の邪魔になっては 知らせすることを恐 あたたは東と相 英次。

思ってゐました。しかし僕は正直に云ひま は十分知つてゐたのです。だからあなたが僕 なたのやうな處女を事有する野格のないこと のよ、僕は片輪です。僕はいくらなんでもあ すが、人殺しなのです。千代子は病氣で死 たを愛してゐたのです。專有出來たらし 僕は正直に云つて東の思ってゐる通りあな 男です。與へられた運命を耐へて見せます。 なりたいのです。 はだめです。すぐ歸って下さい。僕は一人に だのではなく、僕が姨好で殺したのです。 ようとしてゐたのです。下島さん、矢張り 處に來た時、僕はあなたからなるべく逃げとある。 等等 下島さん、泣かないで下さい。僕だつて もだんく悲しくなり、するり泣くこ とり畫をかかうとして。泣き出す。下島

英次 下島。先生は すむ t 本常にすみませんでした。 すまな V No ありません。自業自

(61)

英次 Щ 田。他へ賣られると困りますからね。 少しも急ぎません。

山田。それでは失禮します。

(三人笑ふ)

英次。またどうぞ。

く音ぎ (三人退場、英次まもなく登場。英次自 びのあまりをどるやらに歩く。戸をたく 分の畫を見てゐる内に、淚ぐみ、よろこ

英次。はい。

(下島登場

英次。 下島。どんな。 いく話がありますよ。

英文。あなたは小野寺と山田さんにお逢ひでし 下島。どんなお話。 爽次。あなたもきつとよろこぶでせら。

英次。山田が僕の畫にすつかり感心してくれた 下島。え」、其處でお逢ひしました。 のです。

たでせら

英次。え」、もう出來上つたやうなものですか らね。見せてはいけないのですか しえ、そんなことはありません。

下島。お見せになつたの。

英次。何かあなたは氣になることがあるのです カ\*。

先生にお金箔

下島。いくえ

英次。もうそれなら看護婦も免職ですれ。 下島。もう大概おなほりになりました。 英次。東の病氣はどうですか。

英次。それから山田があの書を二千圓で買つて 下島。え」。 くれたのです

下島。まあ、もらお賣りになつため。

爽次。でも今後いくらでも、もつといい書がか 子園だけ差し上げたいと思ってゐるのです。 あなたと僕の合作のやらなものですからね。 あげたいと思つてゐるのですよ。今度の置は けますかられ。それにあなたに合作のお禮も とつて下きるでせら

下島。それは戴くわけにはゆきませんわ。

下島。それでもあまり多すぎます。 英久、僕のすることは、なんでもよろこんでな 英次。なぜです。 知して下さるのが、賢いことです。遠慮なん

ませんわ、

下島。それは先生のおつしゃることは何でもお きょするのが、 かするのは、つまらないことです。 一番いくとは思ひますが、さ

下島。それだつて私は先生に数へていたいいて 英次。それでも今度の畫は合作ですからね。 るる をいたでく理由はありませんわ。 うもゆかないことが御座います。 お心にモデルになっただけなのですも

英次。お職に仕方がなしになつたのですか。い

下島。そんなことはありません やいやの

英次。僕の云ふことはきくものです。何にも云 はずにとつておいて下さい。

英次。なぜいやなのです。あなたは僕の厚意を 下島。そんなことはいやです。 侮辱するのですか

下島。私、先生の御心もちがはつきりわかり 下島。先生はなぜそんなに澤山の金を私に下さ 英久。僕はたいあなたにお禮がしたかつただけ なのです。 りたがっていらつしゃるのです。

爽次。それは僕の理想だつたこともあります。 下島。先生は私を占有したがつていらつしやる 英次。僕は無邪氣なつもりです。 やらに私には時々思へるのです。

天使。それならさういたしませら。

ろのものが生れるだらう そして又亡びてゆ

天

倍位のもの切り生れないだらう。

使。隨分利口なものも、この内から生れます

るのだが。地球ガや高々それの五億三千萬兆

地球は一億年もたくない内にさぞいろい

はないから。

間。 萬 炭

田 百三兄に捧ぐ)

くだらう。

神様 神様。あのちつぼけな地球がやあまり大きなも 天使。それならこれだけおとします。こからど 神様。少し多すぎるがまあいっだらう。さぞ多 天使。それならこの水潤りのなかから、 天使。彼等はなんの為に生きるのか、知ること くつたつこ、彼等は生きなければならない。 知ることが出來るものか。だがいくら知らな 半でも出來る動物だって生れる力をもつてる んなものが生れるでせら。 くのものがふえて食ふものに困るだらう。 ら御座いますか。 かきで一しやくひして は出來ないでせう。 のは生れないだらう。 。俺だって考へても見ないことを、彼等が その内には地球を七卷 地球におとしますがよ この耳

天使。あんな日にも見えないやらなものを一匹

それだけでも多すぎる位だらう。

つかまへると云ふのは骨が折れますが。

天使。

それだけでよう御座いますか。

なかに入れて見たらい」だらう。

ひます。いかどとりはからひませら。

それならアミーパーでも一正地球の

水湾の

神様。それなら、

滴の水のうちにゐる生物を

のとらず入れてやれ。何が入つてゐてもかま

天使。地球がやつと冷えて表面がかたまりまし

もう生物をお放しになつても大丈夫と思います。

神猿

なんだ。

神様。それは生れなければならない用意 いるのになるだらう。何しろ俺の際味噌の垢でゐる。それが本當に生きたら、地球は面白てゐる。それが本當に生きたら、地球は面白である。それは生れなければならない用意は用來 かけらが入つてゐるからな

神様。それを本當に生かすことが出來る奴が出 天使。それでは大したものが生れるで御座いま せら

神様。そんなことは俺も知らない。知りたいと 天使。地球はそんなに早くつぶれます ・だつて、どんな風にならないとも限らないか らね。 も思はない。俺の子供は多すぎるから、何 が地球を支配し切つてから一億年は地球の霧 來たらな。しかしそれまでに地球がつぶれる で衝突しないとも限らないし、衝突しな かも知れな しかしまら、俺の考へぢや、俺の精神 力> ね

天使。たった一億年ですか。 神様。俺達にとつて一億年はなんでもないが、 

命があると思つてゐる。

神様。 天使。それならこれをこぼしますよ。こぼす) あ それなら地球のことはお前にまか

(63)

に嫌ってゐますが、私の手はあなたの首をし 得です。早く歸つて下さい。私は人殺しを實 やる方がよろしいよ。 めたがつてゐますから、早く逃げていらつし

ける

英次。僕はあなたを殺して、自分も死にたいの 下島。(恐怖におそはれて英矢の前に跪く)先 許して下さい。許して下さい。

です。

下島 形さい。 なんでもきゝます。どうか殺すのだけ許して | 先生! 一巻、先生のおつしゃることなら (下島、おどろいて逃げ出す。 英次、戸の かぎをかける

英次。それなら、へかぎをはふりなけ 來ないでせらがね。 う二度と來てはいけません。來いと云つても てその着物をもつてお逃げなさい。そしても Fi t をあけ

3

英次。かぎをおよこしなさい。あけてあげませ (下島、着物をかくへ、かぎで戶をあけよ うとするが、ふるへて開かない

(下島、こはんとかぎを與へる。英次いき なり、下島に接吻する。下島、半ば抵抗 し、半ば服從する。英久、「を靜かにあ

> 下島。先生! 私 英次。下島さん、僕をにくまないで下さい。僕 下島。先生! の内には悪魔もゐますが、耐もゐますからね。 うとする (瞬間的に英次に風從しよ

英次。馬鹿!(戸からつき出さうとして)可愛 2, い馬鹿! 悟った男、何處までも生きてゆく男、 しめる、初め靜かに一人殺し、人殺し、ヒ いくぢなし も生きてやるぞ。いくちなし、いくちなし、 はうまくでられたな。だが石にしがみついて セムシ、天才、天才、色気、お人よし、 幸福でゐる、「戶からつき用し戶を (とう) 淋しさに脛倒され お前

(二六、八、一〇)

書 2

四、を第二幕、五、 い」と思ひます。 「成る霊髪の上」に一、二、を第一幕、三、 六、た第三幕としても

淋

称しき我が胸に入りこむ、 飼犬の飾りくる如く。 逐ひ出せどもノト 逐ひ出せどもりく

泉の嘆き

はき切れぬ内は かく泉暖く はき切れずし はき出せともく

火 ž

火を。 日常生活 火を。 人間の心の内に たえざる の内容に

火を。

神樣。

お前の星は何番だ。

他の天使。本當にすみません。

のです。

第三の天使。どうも皆も、 思つて死んでしまひましたよ。私もおどろき よ。私の星に住んでゐた、一番偉い天文學者 たのを見た時、自分の頭の方が狂つたのかと は ましたね。 あなたの星があすこにのこつと顔を出し おどろいてるました

第三の天使。本當にどうしてあんな馬鹿なこと 他の天使。節目ありません。 をしたのです。

第三の天使。(他の天使の類をいきなりぶち) 他 馬ば う三分早くあすとを通過なさると思つてゐた の天使。私の計算だと、あなたの星の方がも のです。 きちがひ、あき盲目。(ぶちつどけよ

らとする)

第三の天使。はつ。 神様。よせ! すんだことを怒る馬鹿があるか 怒つたつて屋は歸つて來ないんだ、 馬が鹿の

神樣。 第三の天使。はつ。 つてやるから、 お前にはも あ つと面白い星をその内、 きらめ つく

> 神様。(天使に)お前は畳えたか。 第三の天使。九億七千八百六十三萬九千八百 七十三號で御座います。

神様。 天使。 云つて見る。 かきとめておきました。

しませう。

天使。十五億三千三百六十號と、 百六十三萬九千八百七十三號とです。 九億智 -E 千八

神樣。 神様。それに相違ないな。 他の天使達。はい。 30 からあんまり屋をつくるわけにもゆくまいか 軌道の計算が厄介ならどつちでもいっと。俺き には力はありすぎるが、 つくるのは簡單だからいくらでもつくるが、 それなら数學者にさら云つてくれ。 この宇宙は狭すぎる 星を

天使。 はい。

天使。 神樣。 地球に 耐效 なんだ。 こんなものが生れました。(蛇を

天使。

見せる) どうも、 縄のやうなものが止れたな。 見て気持のいるものでは あり ま

> 天使。處が、といつが、こんな美しい小鳥や、 神様。生れたら仕方がないから生かしておけ。 こんな可愛い動物(鬼)を食ふのですが、どう せんが、 どうしませら。

神樣。 天使。これが今に地上を全部占領しさらに見え 神様。仕方がない、食はしておくさ。 だな。俺の頭の垢のかけらはまだ芽を出さな るのですが、 大丈夫だよ。お前は本當に氣の小さい奴ださる。 大丈夫でせらか。

天使。早く出てくれるといくのです 神様。それが出れば、それが自分に氣に入らな 天使。まだ出しません。 いものは段々退済でしまふだらう。 いかな。

天使。 神様。 第三の天使。 はい。 出たら × 6 2 ¥, つて來て見せるよ。 場場 神禁

第三の天使。私 來ました。 の星がやつと形が出來だして

神樣

なんだ。

第三の天使。今度は大きいので、 神様。さらか す。 ありがたら御座います。

せるよ。

他の天使。誠に濟みません。

天使。 神様。默つて見てゐればいく。隨分お互に殺し 天使。はい、いろ?~のものが生れましたら、 で居眠りが好きだから丁度い」だらう。 と、天候のことを、一寸注意するといる。 れも、いゝ加減でいゝ。どうせ、お前は しがつたりするだらうが、ほつたらかしてお あつたり、食ひあつたり、泣きさけんだり、苦 どう云ふ風にいたしませう。 たど他の星にぶつからないやうにするの 御冗談を。 は無情

天使。 天使。 神様。それから、あの數學の大先生の處に行つ 神様。さらか。それならよろしくたのむ。 神様。すんだことは仕方がない。 をつくらなければならないか、計算してもら 道をかへて調和をはかるか、又別に二つの星等 て、星が二つなくなつたから、あとの星の軌 つて來てくれ。 はい。 それでは失聴します。

他の天使。十五億三千三百六十番で御座いま 神様。一寸待つた。お前の星は何號だつたか 天使。はい。(退場しようとする) 11

神樣。

はつは。

他心天使。あまり 神様。そしてお前の衝突したのは。 としました。 あわてましたので、つい見お

他の天使。私が計算を一寸狂はしまして、私

どうした。

す。

他の天使。神様、すまないことをいたしました。

(他の天使登場)

第三の天使。私の星が、十五億三千三百六十 漁様。(笑ひながら)困つた奴だな。 座います。私のかちのとり方は正確だったと 番の為に衝突されまして消えうせまして (第三の天使登場

御=

神様。あはユン、馬鹿な奴だ。そんなにかぢを

突いたしまして、とう~雨方の星を丸態に

かおを取りましたら、とうく一つの星と衝 の星の軌道を髪の毛の太さの百分の一、右に

して發散さしてしまひました。

とり損ふ奴があるか、あき盲目。だが焼けて

その独地を何かでふ

存じてをります。

第三の天使。あいあなたでしたか、どうも因り 他の天使。さつきはどうも失心しました。 五億三千三百六十番の運轉手はこくにゐる。 様。らん。さらだらら。そのあわてものの十

他の天使。誠にすみません。 ましたね。あなたには

第三の天使。折角私がたのしみにしてゐた、記 泉をいたでいて、それがやつとものになって、 書がすつかり駄目になって、乗つてゐる生物 れ出したので、私はどんなにか樂しみにして どの屋にもない程の美しい、立派なものが生 せんでした。折角、神様にお願ひして生命の なんかは窓にあわてふためいて見てはをれ をりましたのに。

第三の天使。 他の天使。どうも面目次第もありません。 他の天使。どうもすみません。 第三の天使。本當におどろきましたよ。あんな 來たら返して戴きたいと本當に云ひたい所な ないない。 ろ十三億年の間、丹精したのですからね。 なのですからね。おどろきましたね 十三億七十八番さんの向う側に出てくるはず したからね。地間を見たら、あなたの星は、 處にあなたの星が出てくるとは思ひませんで 本當にがつかりしましたよ。何し

座いますね。

天使。それから火をつくることを考へ出しまし 神様。ふん。それは面白い。 女の天使の一人。それは感心ですね。

神樣。 さらか。それは有望だ。大事にしてや

天使。 七つ星の天使達。はつ。 度をどつたり、をどつたり。 。もらその話はそれでいる。 さあ、

もう

神様。さあ、今度は皆でをどらう。賑かな音樂 をやつてくれ。 (七つ尾をどる)

音樂の天使。はつ。 神様。さあ、のこらずをどれ、をどれ、俺の相 手はお前だ。

番若い(七つ星の)女の天使。はい。

神様。ことから見える星の運行の美しさはどう 女の天使(七つ星の一番若い)。本當に美しう御 だ。(星が大きく美しく目に見えて動いてゐ

> 神様。だがお前はなほ美しい。 女の天使。御世辭は澤山。

女の天使。他の天使達が氣にしてゐますわ。 神様。それが氣になるなら、あつちへ行け。だ い。御世にばかり云はれてゐても面白くない からな。

神様。俺はこの美しい眺めを一人で見てゐるの 女の天使。あなたにはいくらだつている方があ るのでしよ にあきたのだ。たまには二人で見たい。

神様。ないとは云はない。だが、お前を美しく 思ふにはかけりはない。そしてかうして二人 だけで、この世界を見てゐるよろとびは格別

女の天使。本當に、私もこんな嬉しいことは あの彗星のをかしさ。あの星の月を澤山もつ さ。また、あの青くすき透った光りの美しさ。 に美しい天空を、あなたとからやつて静か 初めてです。こんな美しい高殿から、こんなき た。あるあの二つのぐるく、廻る星の美し に見てゐることが出來るとは思ひませんでし

神様。だが、たまには俺もお批解も云つて見た

女の天使。え」。 がお前は俺のそばを離れることは出來まい。

> 腱めてさらして思ふのだ。俺は何のために生い神様、さうだ、俺はいつも「人で、之を靜かに神様、さうだ、俺はいつも「人で、之を靜かに 女の天使。あなたはそれを御存知 ないのです か。 きてゐるとね。 てをりますこと。いろくの屋がありますの

神様。お前は知つてゐるか、何のために生きて おるかを。

女の天使。あなたのためよ。 神様。なんのためだ。 女の天使。え」、知つてゐます。

神様。そのとばりをおろせ。 女の天使。よして。星が笑つてゐますわ。 神様。可愛い奴。(接吻しようとする)

神様、うん、ある處に。 女の尺使。ある處に。 神様。何か面白い話でもしてくれ。 女の天使。ありがたう。まあ、おいしいこと。 神様。さあ、お前一杯のまないか。(ついでやる) 女の天使。あいあの鳥の美しい聲 女の尺使。いや。もう少しかうして見てゐませ 50 (鳥が鳴く)

 突使。 それでは失禮いたします。

(天使退場

第三の天使。あの天使は何の星をうけもつてる るのです。

神様。二十三億何番だつたかな。地球と云ふ星

神様。飼つてゐるわけでもないが、一寸生命の 第三の天使。ある、あの小つぼけな、 水をやつたのだ。 かあなたが飼っていらつしやる。 しかし何

第三の天使。あんな小つぼけな星では碌なもの は出來ないでせら。

神様。しかしあの生命の水には俺の脳味噌の垢 のが生れるかも知れない。 のかけらがとけこんでゐるから何か面白いも

神様。だつて、そんなもの持つてゐたつて仕方 第三の天使。勿體ないことをなさいましたね。 なものが出來るとたのしみにしてゐるのだ。 がない。あの小つぼけな星では小つぼけ相當 (天使達七人登場、中に女の天使もまじ

七人の天使の一人。神様。御機嫌何ひに参りま した。 つてゐる

神様。お前達も達者で結構だ。變つたことはな

七人の天使の一人。はい、すべて無事にやつて をります。

神様。それは何よりだ。一つお前達兄妹のを 七人の天使。畏まりました。 どりでも久しぶりに見せてもらはらかな。

神様。(第三の天使に)七つ星が踊るさらだか ら手のすいてゐる奴は皆見にといとさう云つ てくれ。

神様。(一番若い女の天使に)お前はいつ見て 神様。いゝ子供がほしければ遠慮はいらない 第三の天使。はい。 番若い女の天使。結構で御座います。 も美しいな。子供はほしくないかな。

一番若い女の天使。まあ御遠慮申しませう。 可愛い奴ぢゃ。身體を大事にしる。 (皆快活に笑ふ)

神様。 一番若い女の天使。ありがたう御座います。 (多勢見物にくる)

天使あわてて登場、皆居るのでおどろ ーの繪のやうに連りをどる) がかなる音樂により、 フラ・アンゼリコ

をどりすむ

天使。神様。こんなものが生れてゐました。こ 神様。 はないでせらか。(人間の小さい人形をもつ れが、あなたの待つていらつしやつたもので なんだ。

神様。俺は何にも待つてはゐなかつたが、俺逹 るとは思はなかつた。之は少し見つけものら によく似てゐるな。ふん、こんなものが生 てくる) しいぞ。皆に見せてやれ。

誰と云ふことなく。まあ可愛いこと。 なたの星に生れたのですか。 とれがあ

天使。え」。

誰と云ふことなく。之はたつて歩きますか、 つて歩きますか。 は

天使。生れたてははつて歩きますが、すぐ立つ て歩くやらになります。

天使。 離と云ふことなく。之では他の動物にやられる ことはありませんか。 あります。ですが中々利口です。

神様。利口か。

天使。えるそれは利口です。素手では勝てない す。 のでいろへの武器を考へ出して使つてゐま 弓なんかも、 もうつかつてゐます。

(66)

だかも知れない。

天使 天使。 滑稽天使。駄目駄目、今はそれ所ぢやない。 天使。索賞にしほがない神様だな。 滑稽天使。どうも仕方がないな。 滑稽天使。 たから駄目だよ。 一寸神様を起してくれない もら耐様は起きてもいい時分だよ。 處が大將別嬪さんにとつつかまつ

天使。だつて神様ともあららものが。 滑稽天使。まあさらせくまい、 滑稽天使。勝手にお師り。 天使。そんなら俺は歸るよ。 滑稽天使。だつて力がありや仕方がない。神様 起きては來ないだらう。 だから仕方がない。お前が神様 にはぐつすり眠かしてやるものだ。 様だつたら知日 せくま V: たま

神樣。 神様。何が出來たのだ。 天使。大、大變なことが出來ました。 (登場) 値を云つてゐるのだ。 **うるさい**。

天使。大水が、大水が出たのです。 水もひいてゐるだらう。 私の屋に なんだ。 何處に大水が出たのだ。 大水が出たのです。 の星の話か。 そしてのこらず死ん もら 叫つたら

> 天使。 (泣~) も知れないのです。 あの昨日お見せし どうしたらい」のです。 た人間が死にたえるか

神様。 神様。人のいゝ天使だが、あいつは大げさ野郎 天使。 よ。 ではる。 生きてゐれば、お前よりも百倍も利口だらう はい、はい。(退場) ほつたらかしておけばいる。 早く録れ、ぐづくしこるると打つぞ。 他の智慧が

滑稽天使。本當にあいつはお人よしです。 せら。 愛されてゐる、神様はわるいやうにはなさら と人間をつかまへて、 ない、神様がいくやうにして下さるから安心 してゐると なぞと数へこんでゐるので お前は神の子だ、 神気に き

神様。俺は與常 滑稽天使。 とは勝手にするがい つつたら一 一寸困りますな。 あなたの好色も人間と云ふも へるものだけ 與 たの だから、 のにう あ

神様。今、 神樣。 滑稽天使。 滑稽天使。たつ星の他の連中が待つこをります 馬は 早く支度するやうにおつしやら 別嬪さんはどうし お化粧してゐる。 と他語

神樣。 の連中が氣の声ですよ。 餘計なお世話だ。

神様。もらすぐ歸るのか 滑稽天使。長るつて御座りまする《退場 次の天使。 滑櫓天使。あなたのお目ざめになるのを謹んで 女の天使。(登場)他の方はどうしてゐます。 待つてお きますと、 それなら、もう いでになります。 さうおつし やつて下さい。 いつでも 御 緒に

ىلوا

神様。 女の天使。それはあなたの力の内ですれ。 女の天使。さらして又今度一人で來ますわ。 (二人接吻する。滑稽天使、七つ星の他をするが、このほともした。 來られるかい。

滑稽天使。廻れ右! 廻れ者! 8 はざる、 諸君に忠告する、見ざる、聞かざる、 連中をつれて來、 ことに御なし下され度候。終り、 (皆の前の方にとんでゆ それに氣がつき) 五山

七つ星の連中。 神樣。 神様。皆さん、 沿稽天使。 七つ星の他の連中。 様。 又時々來でおく 40 それでは失禮 お早ら・ やら \$6 \$早ら御座

女の天使。非常に好色な訓様がありましたつ

女の天使。その神様 神様。それ · //>

は澤山の子供を生みました

神様。それから。 女の天使。それでおしまひ。

神様。あんまり賢すぎて、 女の天使。それから。 今度、俺が話してやらう。 がありましたつて。 。あはいい。つまらない話だな。それなら 他い神様とは話が出 一人の大變与い神

女の天使。それから。

來ませんでしたって。

神様。それで、どうせわかつてもらへないなら、 変らしい言葉で囁ける相手をさがしましたつま

女の天使。それから。

神様。夜はふけて來た。さあ、家に入らうか。 女の天使。何てつまらない話でせら。 神様。それでおしまひ。 女の天使。今度は私が話しますわ、可愛い傷が。

女の天使。二羽でねぐらをさしていそいでゆき 神様。らん、可愛い鳩が。

> 神様。それから。 ましたつて。その時、ふと雌鳴が思ひますに。

女の天使。どうせおちつく庭はきまつてゐるの らとさら思つたのですつて。 だから、一つ夫をじらすだけじらしてやら

(この時、滑稽天使、尻尾をもつてゐる、 られしい時それを動かす、登場)

滑稽天使。神樣。神樣。神樣。

滑稽天使。大變なことが出來ました。(泣き出 神様。なんだ。

神様。(おどろき立ち上り)どうしたのだ。 ことが起りました。えんくくく。 が起つたのだ。 何語

神様。早く云へ。早く云はないと、この棒で打

滑稽天使。それでは申します。私の大事な大事 な神様の魂が、別嬪さんにさらはれてゆき ました。

神様。あはユムム。馬鹿。 滑稽天使。建のぬけた神様。 なる います。やがて強がもとの古集にお節りに 時は、別嬪さんのおなかのなかからもそ お日出たら御座

神様。馬鹿。 誰んでお祝ひ申します。 れは美しい魂がとび出すで御座いませう。

滑稽天使。夜の子供等、來てをどれく、 調の生れくるやら、をどれりく。

(夜の天使、照い風して來てをどりながら

神様。さあ、とばりをおろさら。 女の天使。え」。 女の天使。まあ、滑稽な大使ですこと。

Ш

天使。俺の星に大水が出て、折角の生物が 天使。滑稽な天使さん。 滑稽天使。どうした、奴さん。 天使。困つたな。どうも。 滑稽天使。まだく今眠りの最中だらう。 天使。神様はまだお起きにならないか。 滑稽天使。なんだ、小つぼけな星の神さん。

天使。どうしたらい」だらうね。 滑稽天使。それは困るだらう。死んでは困るだ んでしまひさらなのだ。(泣き出す) らら、大水が出たら困るだらら。 をこぼしたらなほ地球の水がふえるだらら。 あなたが凝

滑稽天使。 ともかくあの女天使をよんで來い。 あたが、 他のも はそんな使をするのは嫌ひで御座い 近頃程、 のにお命じになって下さい やかましくはなか つ すま

神樣。

勝手にしる。誰か。

神様。(獨白)どうもいやな奴が來たな。(道徳 道德天使。 別に用ぢやないが、話相手がほしかった。 天使に)まあ其處にこしかけたらい」だらう。 Ď. それは丁度よう御座いました。私も はい。(登場) 何か御用で御座いま 道徳天使。だと申しまして、今のまへでは恐ろ

しい事が起ります。私は見るに必びません。

あなたとお話したいと思つてをりました。

段秩序が観れ、天使達は真面目に自分の仕事の治療に危険なことと思ひます。 えては段えれ かじゅきゅき 私を輕蔑するものが非常にふえて來ました。 をするのをいやがり、ずるけること許り考へ が御座います。殊に男女間の問題になります 3 へない事實が、一億三千三百三十三萬三千 やらになり、快樂を追つて他を忘れる、低 百三十三、御座いましたが、昨晩又一つふないと さらか。何の話だ。 しく、今年になって私の見るに 近頃、天上界におきまして、

神樣。 神様。(嚴格に)道徳大使 道徳天使。(思はず立ち上 たい美しい光りをもつて天使の心を照していく。天の一方からに探信でも、刑事でもないぞ。天の一方から 三十三、いや、 えました。 たもので御座います。 やればそれでいくのだ。 お前の役日は 億三千三百三十三萬三 四になりました。どうも困つ 何だか知つてゐるか。 1) はつ。 一千三百 お前き

神様。馬鹿。出し ☆なく く奴があるか。そんな意気地がないから、皆 前を馬鹿にするやらなことを云ってもそ、ほか に、繋つて見つめてゐろ。さらすれば 少しおいぼれたな。さあ、なかないでい」。 を起させるやうな强い日をむき出せ。 うして俺でも欠に入りたいやうな恥か な時に、俺の顔でも平氣でにらみつける。さ に馬鹿にされるのだ。泣く奴があるか。大事 お前は天上界には大事な左だ。何にも驚かずまでではないない。 敬い を怖がるのだ。 し、愛しなければならないのだ。處がお前 やばり。見るに忍びないで泣 そしてお前を怖れながら さらすれば皆、 お前は しい気 もいない 和

> 道徳天使。はつ、それでは先づ第一に、 な罪は大日に見てやるのだ。お前の力を本當を見る。とい見つめてゐればい」のだ。そして少し位 が、出 御利益をましてくれるのだ。あり だ。天使共が時々罪を犯すのは、お前の力や、 れば、相手は盆々やけになる許りだ。 ているのだ。以後は少し心得る。 に知るものは、罪をいくらか作つてゐるも しやばつて、後悔してゐる人を責めすぎ がたく思つ あなた

のお顔をにらんであげませら。

神様。それには及ばない。 滑稽天使。偉いぞ、偉いぞ、道徳天使。睨め、 脱め、神様をうんと睨め。 ちいみ上らすまで脱る 神様を穴のなかに

神様。(少し閉口したが)處が俺は駄目 道徳天使が 貴様を俺がつくつたのは、 の道徳がある。俺位賢くなれば、 で、俺を怖がらす為がやないのだ。俺には俺 らうか。 心要だ。俺の道徳天使を見せてや 天使を怖がらす為 又らがふ

神様。一寸きり見せら 道德天使。 使、一寸おいで。 命天 人使。 はい、見せて下さ はい。(登場 の道徳天

七つ星の他の連中。はい。(巻き

天使。神樣。

神様。なんだ。

神様。(窓からそとを見、無愛想に)それはよか天使。御安心下さい。水はひきました。人間が、天使。御安心下さい。水はひきました。人間が、

(神様何かを認め、笑ひ顔して別れのしる天使。ありがたう神をいます。

大吏。神業!

天使。二人のこれず大丈 神様。なんだ。 本が様!

天使。ありがたう御座います。さやうなら。神様。さうだらうな。(棺をふりながら)でき、二人のこれば大丈夫でせうな。

神様。さよなら。

五

神様。むしあつい晩だな。 滑稽天使。はい。何か御用で御座いますか神様。滑稽天使!

神様、誠に寝苦しい晩だ。滑稽大使。殊にむし暑い晩で御座います。

神樣。 滑稽天使。 滑稽天使。それはかの天女が御いでになる 座ります ら申しますと、 ならない 730 昨日は随分氣持がい、晩だつたが 昨日と今日とどうしてからもちがふの 誠を のとのちがひかと存じます。暑さか 御意の通りで 昨日も今日も正 御二 座さ しく同じで御 ま

ちゃ、馬鹿神様がかう申してゐられます。 滑稽天使。誠に同じぢゃ、たじ心の持ち方一つ 神様。光賞に同じがや、たじ心の持ち方一つ

滑精天使。それはおよしになつた方がいゝと衣神様。あの女をよんで來い。

神様。なぜだ。

ます。
ます。
というであったのであったのでも、この頃あなたの御評判が
にいません。神の奴なんかゐなく
といってもつとも図らないなんぞと申してをり
にいません。神の奴なんかゐなく

てゐるのだからな。 ひぢやないのか。俺もとつくに神様にはあき 神様。さうか。ゐなくつてよければ、結局 幸

い方にも発へませんよ。
整字に入れられたらどうなさります。発ひた整字に入れられたらどうなさります。発ひた

神様。滑稽天使。他は神の位置におかれてゐる神様。滑稽天使。他は神の位置におかれてゐる を敬字に入れられたつて、他はその内に又樂 を敬字に入れられたつて、他はその内に又樂 するな。

滑稽天使。それなら今晩は一人でゆ 神様。他の子供をつくると云ふことをよろとぶ 出來で困るだらうと申し とでは皆慣れして みになった方が ととが出來ない んかは、神様から のか。 いくかと思ひます。 をります。殊に道徳天使な あれでは、 世も末になったものち てをります。 夜ばひ足が澤山 つくりお 昨晚のと 休字

40

神樣。 よくなかつたが、少なくも彼等は俺の利口さしない。尤もその時から俺の評判はあまりしない。 と俺の他人の快樂や自由の邪魔をし H ふことを知るだけの利口さを持つてゐた。 0 がこの頃の天使と來たら、頭が悪くつて、俺 なるやらになった。 心はまるでわからない。 を自己流になるべく賤しく解釋し そんな時は今まで何位温あつたか知 皆もたまにはそ そして俺の行為だ しないと云 て得意に んな天使 れ

尻尾が獨り

でに動く所を見

んるとあ

いつは節 俺な

小たと見えるな。 (神様登場)

ついてゐるのかな。あゝ歸つて來たな。

い」よ。それはさらと

たれ おまれ 世に こ

あ れるもつ 0 のやうに考べてゐる。その點失張 の脳味噌の香位はもつてゐるらし

滑唇尺使。 てるので時々厄介だよ。あいつは中々利口 が、人間の内にある、神様の脳味噌の爪の垢の垢の垢の垢のっている。 見てゐるとすきになるから不思議だ。一寸 で、お人よしで、好色で、成張りやさんだが、 任合せだ。惟は父神様と云ふ玩具をもたさ するがね。神様 の天使さん。俺は君にから云ふことを注 のだよ。(でんぐり返しをうつて) かけらのかけらのそのかけらは、信用して つが笑ふと俺は本當に死んでもいると思ふ さうか。まあいる玩具が出來て 体は人間 のことには冷淡なのだ 時に好人物 意

神樣 天使。 天使。 私の人間に、 なんだ。 心がなき

もつともつとあなたの順味

神樣 た、何萬兆倍に神様の腦味噌の爪の垢を稀薄を洗りている。 をいかせば戦争なんかしないで、お五に助け天使。でもさつきあなたは人間が神様の際味噌ない。 滑稽天使。神様の脳味 面白いだらうな。 噌をわけて下さい。 のですよ。それ以上、もらつたら大へん、大にしたものを持つてゐるから大丈夫と云った あつて伸よくして、そして幸福に生きてゆか の一でも人間には一寸薬がきょすぎますよ。 天使さん。神様 りたいと思ったら面白いだらうな。人のいる 陽の腦味噌をもらって、俺が太陽を照してや ことかり考へたら れるやらに云つたぢやありませんか。 あはゝゝ、そんなことは出來ない の勝味噌の爪の垢の百億萬分 人間が神様のやうに大きな 面白いだらうな。地球が大流 しつめたら よ。

天使。それでも今の人間では少し 2

馬鹿さがひど

あ、人間のことは安心して否氣にしてゐるが わけだ。そして骨折ることも生きてくる。 本當にわかればさ、死ぬと云ふこともわかる

ま

为

そいつがあるから人間

はいつか目が

0

さめるだらうよ。生命を愛すると云ふことが

滑稽天使。食ひらのが足り ないのでせらよ。 そ

> 天使。それならいゝのですが、とても馬鹿なの方が人間としては、利口かも知れない。 です 方が人間としては、利口 の内にどうに かするでせらよ。君より人間 知し知し

滑管天使。私の役目がなくなつては 神様。さら ものだな。コッケエ、一つ望遠鏡 なさ てくれ。それから聴き器とな。 よ。(望遠鏡をとつてくる)さあよく御らん か。そんなに馬鹿なら、一つ見たい 困ります

(神様、望遊鏡で見、聴音器を耳にかけ

滑稽天使。見えます 見えだして來たやうだ。うん、見える。 かい

ぎだ。 遠鏡のガラス玉が反射したのだな。 がわる 限り神様の子だったって。 れてゐる。おく皆あわて間したぞ。 何してゐるのだ。さらだ、三人が木にゆはひ は、 る る つけられてゐるよ。眞中のは釘にうちつけら カコ 3 をかしな好だ。こつちは又何だ。大勢人 のが俺の子供ださらだ。「なぜ俺をすて 」とその男はどなつてゐるよ。はつは こつちでは又戦争を始めてゐるな。馬 な。小つぼけた家をつくるのに大さわ その 。らん、望 あれは矢

神樣。 生命天使。 道德天使。 ぎる。 は、 施設は 道徳天使だけでは駄目だ。 に見せるのは、 もらよい、ひつこめ、 生きて 分 Z 炒 まだ少し强すぎる、 くのに、死滅しない為に 77 だが生命天使 つとめ。 早場す

神様

わ

かつ

滑稽天使。

相極らず喰へない親爺だ。

俺

の親爺

あい云やから、

から云やあい、

手がつけ

はい。(退場) 思想 たら生命天使か

> 行を見る (滑稽天使

に退場。

神ない

帳をあ

け 星の

遅え

神樣。 かな。 館でも吹きたくなつた。 とっといいいらく る、美しい我が天使達。 が子供港よ。俺はお前注に視福を送る。 がわいたぞ。 道徳天使の 愛する星の天使達、 眼を見たら久しぶりに清 あ まり気持がいる。 を送る。愛す い力

滑稽天使。知らないね。どうした、人間は死に 天使。 天使。 滑稽天使。前様は今、散歩に出 たえたか 神様はどこにいらつし 何處にいら つしたらう。 p 17

滑稽天使 天 みも小さ 野變 使。いや、 0 かし だな。 な人間達にやられてしまふ。 が角何か面白いものをつくり出すかと思った。 きょうくだい ちょう すぐ不気になって、快樂におぼれて、 さら 段々景氣が か。矢張り小さいだけあつて空 先のことを考へる力がない 4. 7 階分ふえた。

滑稽天使。小さいだけ可愛

いだらう。だが

ずぐ

子供をつくつて館とつてくたばつてしまふ

だらら

神樣。

あ

つの顔を見たら、一人で寝

濯た せらかな。

たくなり

ます

から

Tã o

あい

つの顔を見ると

少艺

生命な

生命の洗

滑稽天使。

どうです、一つ別嬪

でもよんで來ま

道徳天使。はつ。(退場)

50

歸為

とにし

てあるのだ。 った。歸った。

3

あ

もち

用はない

のだら

ぞ。

も

お前には皆の

前では頭の上らな

いと 0 0 だ ま

すます强

くなるやら、俺はのぞんで

しねる

神樣。

お休み。

滑稽天使。それではお休みなさい。

る気になつたよ

る可愛 頭のいる、何か考へ出しさうな、又天使の 感心する。それに中々よく働く奴もゐるし、 强い他の動物をどん~~やつつけることににはならない。だが、自分より大きなもの 满意。 ひに 仲がよくなくつて、 かでも珍らしいやうな美をちゃんと具へてる と來てゐるのだからね。しかしよく見る どうせ生れてすぐ死ぬのだから 5 い庭に住んで得意になってゐる 供は奴隷にさ まはない、 た数は可哀さらに男は皆、 よささらなも 中々うるさいし、面倒だし、腹が V. 意氣地がなくつて困るよ。 すてたものでもないと思ふ ねりつぶしたくなる程。それで生意気 女もねる 自分達さへよければと云ふのだか のだが、 れてしまふのだ。何しろ、小さ だが、自分より大きなも 馬鹿で、望みが小さく の対はどう 殺さ 仲よく のは 礼 のだが 時々は一思 なって 7 たつよ。 女や子 すれば 7 あ \$

生きてゐるの 人は得意でゐるよ。 それ はさら か、一寸わからないね。 だ。何の 於も永遠に自分は しために あんなにし 生きら だが 7

神様。道徳天使。他に用はないか。

だが俺はお と威厳

F) だ。

れな

い親爺がや。

前を尊敬してゐるぞ。

お前の光り

るよ。 使。 まあそんな所だらう。 そして勝つたもの 何意 大得意だが、負 しろよく戦争す

(72)

使に) 使に) 使に)

滑稽天使。はいく、誠にすみません。たしかに 神様、こうか。早くとらへてお目にかけます。 とらへてお目にかけます。 とらへてお目にかけます。 で、 滑稽天使。處がその悪魔は非常に强いので、 ないで、 ないまりかるりがなります。それにその悪魔ながのでで、 ないまではつかまりがねます。それにその悪魔ながので、 ないまではつかまりがなます。

女の天使。早く その 悪魔をつかまへて 下さいの手ではつかまへ乗ねます。

つかまへ悪いのだ。 は滑稽天使の風をしてゐるので、俺には一寸は滑稽天使の風をしてゐるので、俺には一寸をいる。

滑層天使。との室に。

なの天使。何處にかくしてあるのだい。

神様。この室に。

女の天使。何處にゐるの、氣味がわるいわ。 す。神様は今朝程からおでかけで、まだ歸つ す。神様は今朝程からおでかけで、まだ歸つ

でいらつしゃいません。 大丈夫。賞はお前の態に美男子になつて門 大丈夫。賞はお前の態に美男子になつて門 た丈夫。賞はお前の態に美男子になつて門 れてわざと逃げて来たのも俺なのだ。さらすれておざと逃げて来たのも俺なのだ。さらすればお前が來ることを知つてゐるのも俺なのだ。悪魔はこの他には化けることは出來ないが、既魔はこの他には化けることは出來ないのだ。出來でも天使をそれでだますことは出來ないのだ。出來でも天使をそれでだますことは出來ないのだ。まあ安心方

(武装した天使達大勢登場)

大勢の一人。貴様は、悪魔だらう。正體を出大勢の一人。貴様は、悪魔だらう。正體を出

神様。化けることなら出來るが、之より他、正 大勢の一人。處が「一人」。 とのしやる。お前け悪魔だと云ふことは證據 らつしやる。お前け悪魔だと云ふことは證據 らつしやる。お前け悪魔だと云ふことは證據 らつしてゐる、早く正體を出せ。 が上つてゐる、早く正體を出せ。 が上のてゐる、早く正體を出せ。

大勢の一人。それならお前は、神の玉璽をもつ大勢の一人。それならお前は、神の玉璽をもつ

大勢の一人。それ見ろ。神様。(搜す)さあ大變だ、おとしてしまつた。

滑稽天使。だが、この方こそたしかに神様の ・ 変にゆくと他の尻尾は氣まりのわるい程動 ・ では、 ・ では、 ・ できる。だが他の尻尾は ・ できる。だが他の尻尾は ・ できる。だが他の尻尾は ・ できる。だが他の尻尾は ・ できる。だが他の尻尾は ・ できる。だが他の尻尾は

大勢の一人の女。それならお前は今日から地獄大勢の一人の女。それならお前は今日から地獄できた。

大勢の一人の女。それならお前は今日から地獄大勢の一人の女。それならないぞ。なければならないぞ。なければならないぞ。

を でせら。 
の方の云ふことを聞かないでは天界はくづれていた。 
の方の云ふことを聞かないでは天界はくづれていた。 
ここでは本賞の神様です。こ

鹿だな。俺を呪ふと、安心が出來るのかな、 と云つて、泣いてゐる。呪つてゐやがる。馬 った。感心な奴だ。處が親達は神様にゐない だらら。 鹿な奴だな。 たすけてくれと云つてゐる。死んだ方がまし おやい おや、死にかけた病人が、俺に 能に感謝をさいげて死んでい

變な奴だな。

天使。それは少ないさ。 物は宇宙にも少ないだらうな。されるでは、ほかりで、馬鹿で、可愛い、い、偉がりで、馬鹿で、可愛い、 慣らし い動き

神様。もう、いゝ加減にしる。それより俺は今 日大しくじりした。

天使。 どうしたのです。

神様。俺は今日いろ~~のことを考へて歩いて それで俺は一つ非常に立派な青年に化けて、 るたら、急にあの女に逢ひたくなつたのだ。 あの女の處に出かけたのだ。

神様。よし、見せてやらう。だがあんまり面白

滑稽天使。一寸見せて下さい。神樣。

滑梧天使。まあ見せて下さい。(望遠鏡と聴音

くもないやうだ。

るさい奴だな。あ」、こりゃ、見當がちがつ 器とをかりてそれをつかひながら)どうもう

らん、人間の奴、なる程小さい、せは

しい奴だな。

歩きつき、

どいつもこいつも妙な歩きつき あの服装と來たら滑きだな。

あ

滑橋天使。えく。

神 滑稽天使。それから。 様。處が女は俺が行つても逢はうとしない は出來ませんて、斷られてしまつたのだ。 だ。私は神様より他の男の方とはおつきあ U. 0

神様。其處で大いによろこんで、實は俺だと云 りずつと早いから安心だ。そしたらあつちと けが俺をおひかけて來たが、俺の方がそ た。一人いたづらな奴が上からはいたつばだ 見た。そしたら皆手をたいてよろこんでる 其處でわざと真道様におちられるだけおちてきる意義 らと云つたつて彫目だぞと皆でおひかけて來 た。其處で俺は考へたが、逃げることにした。 つて神様の正體だしたらこの悪魔奴だまさ れ ŀ

よく生れて、よく死ぬ奴だな。こんなせはし

けるものだな。

だが要するに人間と云ふ奴は

ちでは随分働いてゐるな。よくあんなに

どってゐるな、まづい恰好して。

おや、こつ 働

暴な奴だな。こつちでは御宴會か、女がを ぶつたり、蹴つたり、殺したりしゃがる、気 ないくせして。ひどい奴だな、人間が人間を してゐるな。すました顔してゐるよ。偉くも

> ・六十三にわけて歸つて來た所だ。 るには閉口した。其處で俺に自分の身體を百 つちから天使が顔を出してよろこんで見てる

滑稽天使。奴さん、澈様は蘿を云はないものと 天使。へえ、大へんでしたね。身體がそんなに 思ひなさるな。神様も冗談を云はれる。 知りたがるものですか。 で、 のわるい所は誰でぬりつぶす。何處まで本當 わけられるものですか 何處から誰か、誰が知るものですか、 ね

(女の天使登場

女の天使。神様。

女の天使。あなたは今日は何處かへ 神様。なんだ。 なって お出か け

神様。いや、何處へも。さつきからとしにゐた。 女の天使。さらお。 まあよかつた。

女の天使。今ね。私の處へ、悪魔が 神様。どうかし 化けて來たのです。それで皆で逐ひかけたの つていらつしやるといけないと思つて一寸來 云ふ天使があるので、もしあなただつたら怒 ですが、あなたが此處に逃げ込むのを見たと ましたの。 たの あなたに

なつてしまふ。

俺はそれ

は関口だ。

だから

神樣。 んな時日の話はよさう。 ゆくと計構天使は感心 あいつは馬鹿ぢゃあ なぜあなたは、あんなりをもつてる かない。 オン 2> しもらそ

女の

た使。

たがら、

整敗はお出しにならないの。だから

30

神様。處が俺はちつともありがたくないね。俺 が全力を出して生きたら、宇宙は今とちがつ な空虚が出來る。そしたら俺はいつも力んで も力まなければ、宇宙に空虚な處が出來るや た形になってしまって、その後は俺がいっで ふ。なんでも一々、あの地球の天使のやらに ことを強く知りすぎて獨立性を失ってしま ち間來なくなる。そして皆は俺がゐると云ふ るて、恐気にからやつて、お前と話すること うになる。 それも らなくなる。こうしたら一體、 質問に來たり、報告しに來たりしなければな いくのだ。俺の時間は少しもなくなつてし 俺と云ふものは自由のない、皆の奴隷 修の力が強いだけなほ大き 、施はどうした

> 女の天使。さらね。さらおつしやれば、その方 分の力を内に蓄へてあらはさないのだ。 俺が居ないでも選事がよくゆくやうに俺は自 い」わっ

神様。そしてその方が、いざと云ふ時に、更に 神様。考へるのは俺の仕事だ。俺に愛されるの 女の天使。あなたは矢張り私より利口ね。 女の天使。私の仕事はい、仕事ね。私 湿い力をもつて立ち上ることが出來る んわ。 75 たに愛されなければ、生きてるる気はしませ お前の仕事のやうなものだ。 はあな

なたが本當の價値を出していらつこたら、皆な 特、悪氣でなくあなたを馬鹿にするのよ。

どんなによろこび、

ありがたがるかわからな

神様。子供でも生れて見ろ。お前は生き甲斐を 感じるだらう。

神 女の天使。私はあなたを清く遠くからたい愛 様。處が、幸か、不幸か、お前と俺との てねようと思ひました。 ますのが たのかも知れない。俺は愛すれば、子供を生 をさへぎるものはなかった。俺の力が强すぎ 生命天使の法則なことを知つてゐる

女の天使。あの天使の前へゆくと本當に生々し ますわれ。 1) ますわる しかしあんまり生々して苦しくな

0

神様。其處へゆくと道徳大使は、顔を見るのは 女の天使。私、あつ方の前へゆくと泣きたくな 五月蠅いが、しかし俺の心を清めてはくれる。 りますわ。だがその涙はいやなものではあり

疝 神様 給化の天童。 ませんわ。 はよく泣きたくなる。 つたり、飛んだりしてゐる姿を見ると、 40 してくれることからぞまないわけにはゆかな どうだ。こくから天使達の歩いたり、 それなら食事をさげるという。 はい。(食事をさげ退場 あれ 達が幸福で仲よく

滑稽天使。又あの人間氣道のが参りまして、 せらっ 日にからり (滑稽天使登場 たいと申しますがいかいいたしま

神様 滑展天使。なんでも人間の 滑口天使。今日は又作い多 神様。と」によべ。 れ出したと申してゐます。 何か面白いことでもあるの 内に、偉い思想が生 でをります。 かっ

滑稽天使。はい。(退場 神様。どんな思想が生き出したかな。 さらか。それは前白い。つれて来い。

る。その神様は道徳原因の神様がいらつしや 達がゐる。そして、本質の神様がいらつしや 達がゐる。そして、本質の神様がいらつしや

滑稽天使。いや、その神様は誰ものにきまつて ある。こゝに本當の神様がゐるのだ。この光 ある。こゝに本當の神様がゐるのだ。この光 り、この力、この愛、この權威が君記にわか らないのか。

大勢の一人。わからないね。

神様。俺が「安ち」とも出来るのだらう。虚がを地獄におとすことも出来るのだらう。虚がをは、一般ないことを聞いてあげたい。しかしたは、ことを聞いてあげたい。しかしたは、一般などである。他は多へて見ない、矢服り他はこの松子にからやつて腰かけるより仕方がない。後は考へて見かたが、矢服り他はこの松子にからやつて腰かける。音樂が聞える)

大勢の一人。もしかしたら、之は矢張り神様か

(道德天使、生命天使登場)

道徳天使。書達は、神様を見あやまつてはいけ道徳天使。書達は、神様を 忘れる ことは 田来るが、しかし禮様でないものを神様にするわけが、しかし禮様でないものを神様にするわけにはゆかない。 虚が之口神様なのだ。

大勢の一人。どうして神様と云ふことがわかる

生命天使。さあ、神様、あなたの力を駆はして生命天使。さあ、神様、あなたの力を駆はして

ではないか。光あれよ!

(異様の光り、室内に振る。妙なる音樂とと、 選様の光り、室内に振る。妙なる音樂とと、 さば、 さば、 さらら。

思鸞。(群集にまじつてゐた。急に身をふるは悪魔。(群集にまじつてゐた。急に身をふるは神様。惡魔よ、地獄へおちろ。

滑稽天使。ふん、悪魔の奴が炎をしやがつた。 「キタナさらにつまみ)あ、糞かと思つたら 「なった。(神に、きたないもののやうに をなった。)

神様。俺のあることは忘れて皆い 大勢。(皆ふるへ上る) 使の支配を与けてはいけない。するだけ れば、 とをしろっ とだけしる。他の大使を支配 様た。どう かない時はいふことをきかないでもいく。 し俺を不必要なも お前達は生きてゐるのが無意味になり それ ぞおゆるし下さ から他の のだと思ふな。俺がなけ お 神樣 -Zy ふことも合點がゆ したり、 自分のするこ めなたは耐飲 他の天気 ح

動。神様、わかりました。わかりました。 ならがしくなることを知れ、一つしらしてやらう。 がしくなることを知れ、一つしらしてやらう。 いまま かった 重い 扉をあけて入る。あたりはうすあかりになる)

大勢。軟髪 カかりました。わかりました。私祭の内に、力が段々しなびて來ます。 かん きょう かん なんしなびて來ます。

(急に又、あかるくなり、神様あらはれば、後がわなくともお前達は生きてもゐられないぞ。 おかつたらい 1。歸れ歸ば生きてもゐられること。だが生きてゐるよろこと。 (急に又、あかるくなり、神様あらはれ

大勢。はい。(皆お酢儀する)れ!

Z-n

女の王使。常されたうなるかと思ひました

きはらっていらつしたわ。 されてゐるからいけない。 されてゐるからいけない。 されてゐるからいけない。 なれてゐるからいけない。 きならっていらつしたわ。

可愛い天使だよ。 可愛い天使だよ。 かは、『ないのだから。面白いだけの話だ。皆、やうなものだから。面白いだけの話だ。皆、かないではないからね。狂言のかないではないかられるないではないかられるないではないが

女の天使。だがたよりにはなりませんわ。其虚

神様。いくらでもあ

女の天使。

あなたはその全部の神様ではない

女の天使。宇宙はそんなに澤山ありますの。

女の天使。え」。私は 歸りたくは ないのですが、いつまでもからしてゐたいのですが、世が、いつまでもからしてゐたいのですが、世が、いつまでもからしてゐたいのですが、世が、いつまでもからしてゐたいのですが、世

滑稽天使。先刻承知しました。 神様。だが大ぎやうにしては駄目だぞ。おどれかる誇りだから、氣輕にお通ししる。 わかる誇りだから、氣輕にお通ししる。 かん ひょく とき かん しょう しょう はい。

神様。誰か。

女の天使。少し位わるくつてもかまひません神様。それでももう暫くはいいだらう。

ますね。そしてそよ風がふいてくる氣持のよ

気が遠くなるやうで御座いますわ。

(滑稽天使登場)

本當に今日は氣持のいる天氣で御座い

神様。其處でいゝ。 女の天使。 私 はどうしませう。 女の天使。 私 はどうしませう。

神業。それなら、女官のやらに其處に立つてゐわ。 ちょくり 失職に なると いけま せんめの天使。それでも 失職に なると いけま せん

神様。それなら、変なかの宇宙の使者、従者二たらい、だらう。ないないないであなたを原ぎな女の天使。それなら、私、こ、であなたを原ぎな女の天使。それなら、なないないであれてを原ぎながら、使のものを見てやりますわ。

神様。又争闘でも起つたのか。滑楫天使。た後などが参りました。

滑稽天使。そんなことでは御座いません。私

達がまるで考へてもをりませんでした、隣り

御座います。

「神座います。

「かられて登場。」

「かられて登場。」

神様。さらか、それは感心な話だ。

しかしよく

あの境を通りこして來たな。

の宇宙の神様

からのお使ひが参りました。

隣りの宇宙の天使。(丁寧に 挨拶し) 乗れてからお目にかゝりたいと存じてをりましたが、らお目にかゝりたいと存じてをりましたが、今日お目にかゝれてうれしく存じます。 私でいるで、今度急に向う三軒 両 隣りの宇宙の が、今度急に向う三軒 両りの宇宙の が、今度急に向う三軒 両りの宇宙の が、今度急に向う三軒 両りの宇宙の 下したが、

來るのですか。

弱な所が ますか。 らにお信ひしてもおよろしいかどうか 私と とく とう おどろ 聞きに参りましたのですが。いかとで御座 とく とう

をいます。とは殊にお粗木で御座いますが、降りの宇宙の尺使。それをもってありがたら御味の宇宙の尺使。それをもってありがたら神味。 製造 きんき

をいます。これは何する 神様。元よりられしく戴きます。(送り物を女 がたしたく思ひますがいかどのもので御 を を の天使にとつてもらひ、見) 之はまあ何より の品をありがたら御座います。これは何する ものですか。

神様。この器械だとあなたの宇宙の人と話が出ったとせます。 とが出来ると云ふ鬼樂でもにふくんでとの言葉を自由自住に聞きわけて、その上、其の言葉を自由自住に聞きわけ、つかひわけ處の言葉を自由自住に聞きわけ、つかひわけ處の言葉を自由自住に聞きわけ、つかひわけることが出来ると云ふ鬼樂で御座います。 さることが出来ると云ふ鬼樂で御座います。 さることが出来ると云ふ鬼樂で御座います。 きゃくんで 横りの宇宙の大きには 本様愛いたとせます。

し使のものを禮儀正しく通せ。神様。さうだ、俺はたゞこゝだけの神だ。

しか

(79)

申录。として持つこと、『でうつっこ、版と、女の天使。あんな玩具のやうな人間が、思想な

神様。それは持つことが出來るやうに、種にしかけはしてあるのだ。何しろ人間と云ふ奴もを含まなしているものが出來ないとも限らない。尤も他の播いた種からはわりにいるものが生れるはずではあるが、あてにはならない。尤も他の播いた種からはわりにいるものが生れるはずではあるが、あてにはならない。

(天使登場)

どうした。

天使。それから又一方では、自分の心を清め正

神様。さうか、それはお前がよろこぶのはあた

實にお目にかけたい程、立派な人間がをりま入る道をといてをります。それ等の仲間にはしくし、悪に抵抗せず、眞理をとき、涅槃にしくし、悪に抵抗せず、眞理をとき、涅槃に

天使。

ありがたう御座いました。それでは失禮

いたします。

神様

一寸待つた。

を一杯やらう。を一杯やらう。なるこぶのは早すぎるかも知れないが、まるこぶのは早すぎるかも知れないが、天使。はい。

を一材やもう。

一様。まあ、其虚に腰かけたらい」だらう。人が様。まあ、其虚に腰かけたらい」だらう。人間はどういふ風に目がさめたのだ。

一様。まだ少数では御座いますが、殺されながらる神を讃弄し、足弟が妹を記ってゆくらも神を讃弄し、兄弟が妹を記って、人々が生れ出しました。彼等は實に貧しい、ときないた、悔い改めもそのそばに行くと、間つて、は、天他のかもそのそばに行くと、間つて、は、天他のかもそのそばに行くと、間つて、は、天他のかもそのそばに行くと、間つて、は、天他のかもそのそばに行くと、間つて、は、天他のかもそのそばに行くと、間つて、けっずんで見えます。そして彼等は神いの域があるまったります。道德天使よりも更に自己の後望にうちかつかをもつてをります。

女の天使。本常に私聞いてゐて淚が出る程う常に氣持のい、話だね。常に氣持のい、話だね。

女の天使、御遠慮なく。
天使。ありがたう御座います。
一大使。ありがたう御座います。

天使。それでは戴きます。こんな嬉しいことは

神様。しかしよろこんでゐる内に、どんなことが起らないとも限らない。だが人間の内に、おおいとも限らない。だが人間の内に、おおいとは不思議な繋がする。あせらずになながに様子を見てろ。俺の一寸見た所では人間には、まだいろくくさう云ふ生活するには不適電なものがある。しかしそれも生かいすのには骨が折れるだらう。之からまだいろいろのことが起るだらうが、お前はあわてずに、希望をもつて見てゐる。

で大使退場。 で大したsteen 滑稽天使。

わかりますよ。

天使。人間がよくなるかと思ひましたらわるく 人間は駄目です。どうしたらいゝでせう。(泣に関 神を讚美してゐた人間が、今度はいつのまに常 き出す か、神の名で他の人を迫害してゐます。もう なる許りです、どうしませう。迫害されても なんだ。

神様。そんな小さいことはほつとけ、今それ所 代が來たのだぞ。馬鹿! 人間のことは人間に対した。 てくるぞ。宇宙と云ふものさへ小つぼけな時 ちやないのだ。今に隣りの宇宙の神様がやつ にまかせておけ。そんな小つぼけなことを一 一相談にくる奴があるか。

天使。(獨白)宇宙が小さい。隣りの宇宙。何の ことだらう。神様は気が狂はれたのかも知れ だ。えんくく。 ないぞ。とりや大へんだ。どうしたらいるの

天使。 天使。滑稽天使さん。 滑稽天使。なんです。人間狂印さん。 一たいあなたに神様の心はわかります

> 天使。それなら神様は人間のことをなんと思つ ていらつしゃるでせう。

資格天使。何とも思つていらつしやらないでせ

天使。私にもさら見えますが、あんまりひどす 動様の名をよぶのですが ぎると思ひますね。人間は苦し い時はきつと

滑稽天使。それはよびたければよべばいゝでせ ね どうかしてもらへると思つたらまちがひです し う。よぶことが人間にとつてよろこびなら。 かしその呼び摩が神様に聞えて神様から

天使。私は神様がもら少し人間のことを思つて くなって來たと話したら随分よろこんで下さ つたのですからね。 いらつしゃると思つたのですがね。 人間がよ

滑稽天使。神様は氣まぐれですよ。誰でもいく 僕の見た所ずや、人間は段々賢くなり、賢くと、ないのでは、なくだった。 ことは人間に任せるより仕方がないでせう。 ぐれの度も励しいやうですよ。しかし人間 分氣まぐれですが、神様は力が強いだけ気ま なるに從つて馬鹿なことはしなくたると思ひた。 ですから、 ますね。尤も天使にだつて随分馬鹿がゐるの 人間に馬鹿がゐるのは仕方があり

> り見ていらつしやい。 ら。まあ氣にしないで希望をもつて、ゆつく ませんがね。しかしいくら馬鹿でも、 り馬鹿げた目に逢へば少しは目がさめるでせ あんま

天使。しかし愛して見てゐると随分、はがゆ 倒 事な時にいるあとつぎが出ないのでそのまる は氣持のいる事件も起るのですが、それも大き 人間が威張つてゐるのですからね。尤も時々 え、愛すべき人間がしひたげられて、悪どい 折角希望をもつて見てゆくのにこはれてゆく ことも、腹の立つことも、どうにかしたい気が のですからね。そして善人が亡びて悪人が榮 することがあります。もう一息と云ふ所で、 れてゆきます。

滑稽天使。それは仕方がありませんよ。その内 う、しかしそれは人間自身の手で殺々なほし てゆくでせらよ がないでせら。 えて來るでせら、 には段々人間の内にある神様のまいた種がは それは気の毒な人もあるでせ まあ気ながにするより仕方

天使。しかし私は気になるのですが、神様は気 滑稽天使。大丈夫、あれば氣違ひになるには、 少し間太すぎます。 でも違はれたのではないでせらか。

7年 ると云ふも 宇 何の天使。さやうで御座い の天使。さやうで御座い では本常に ので御座います おとなりづき 玄 あ 主 ひが出來

教包

カコ

神様 隣りの字 隣りの宇宙 針を押へ ませら ので御座います。一寸お話してお目にかけ このしるしの處にこの針をやりまして、この どう ílí て、之を耳にあてれば、 云ふ風に の天使。一寸お貸しをねがひます。 つかふのです それ 6 v.

神様。さらですか。へ丸樂を口に入れようとす 間り 下たさる に)誠に失職で御座いますが一寸でもお話と れ はい、誠に氣持よく御承諸下さつたので、 今とちらの神様にお目にかいつてをります。 の宇宙の天使。 しく思ひます。 か、はい、首尾よくこゝにつきまして、 わけにはゆかないかと云ふことです。 はい異 るし、 まりまし あなたは神様 へかないまま

様のお摩を聞 を發明されたものですね。私は、あなたの神な 下されば、きつと御待ちしてをります。さよ 下さつてありがたう。私もあなたを信じ う御座います、私の方でも なら。(隣りの 時どうか御知 のをら のがありましたらお命じ下さい。私をお信じ 笛がまだあるかわかりませんから。 際なさらない方がいると思ひます。どんな字 ん。 ではお隣りへ手を用す所の餘裕はございませ え、それを何つて安心しました。勿論、私の方 さい。私も是非お何ひしたく思ひます。え ません、全くの話です。え」、是非おいで下 しまして、私の方はまだ野籔で、いろく教 から私の方こそ御交際しているといのととを へていたどかないと、いえ、お世跡では御座い へて戴きたいと思ひます。いえ、どういた くれてうれしく思ってをります。 本當にさうです。野蠻な宇宙とは、 しく思ひます。それでは、 らせ下さい。 いただけで一兆年來のお友達 宇宙の天使に)本當にいくも 少し前に御知 何かお役に立つも ありがた おいで えよっ 御空空 切っる

> 隣りの宇宙の 誠にあ IJ がたら御座 天使。それでは失禮

神様。 りの字 さん、さやらなら どうかお歸りになったらよろし の尺使。 ありがたう御座います。

(隣りの宇宙の天使達退場

浦市

女の天使。隣りの宇宙からせめて來たら大へん 話相手 様。(歩き出し)さあ面白くなったぞ、 ですね。 力が出来、 競手者が出來たぞ。 伦岩

神様。大丈夫。 離記 0 ら俺も真質を後揮してやるぞ。さあ一つ氣持 くなつた。俺が安心してゐる内に隣りの奴は 大したものを發明しやあがつた。 な馬鹿なことはしない。 やないから、宇宙の調和をお互にやぶるやう は一言聞いただけでもわかる。 、立派な歓迎會をしてやりたいものだ。 そんなわからずやではないこと だが急に世界がひろ **俺**范 しかしえか に人間が

神樣。 外。はい。(給仕天使登場 接待の天便をよべ。

大使。 はい。

やうな気がします。本當に偉大な、誠意ある、

(登場)神様。大變です。大變です。 面白くなつて來たぞ。

i Hi

あ 11 そ

t'a

です

な神様

いと御交際出

出來るのを私はどんな

初めてお日に、

や御宇宙の方にお目に たはお隣りの神様 てをりますから。

にら

れ

しく思つてゐるか、わかりません。

INT.

りの宇宙の天使。

れには及びませ

神の方が薬をく

( 80 )

7

つしやる。

て今の生活をかへず

てと調和して

ゆ

it

る

心意

の魔さと、

れで不利を愛

す、調和を愛すと云つたつてあたりまへです

し實力和當な生活をし

ないも

の、質力を

滑稽天使。

あなたは自分に満足

し、又遊っ

過に満た

訓

和

のよろこびを愛するもの

佐達は何より

も平

のよろ

足していらつしゃる。

好き勝

手なことをして

つしやる。之以上望

なにら

れば

7

0

だ。宇宙を二

つことがどん

馬鹿氣てゐるかと云ふことを

わあく。 やあく、これでも人間が可哀さうです。わあ

神様。 天使。 在に尊敬しあひ、助けあひ、愛しあふことを知 なら 社 互の内生活が豊富に、 つてゐる。 より隣な 馬鹿。 それは本當 地球なんか、けしとんでしまふぞ。 そしてよろこびあ ŋ もし 大丈夫。俺達は馬鹿ぢやな もら泣な お互はたで讃美しあ 宇宙と我々 萬 くの 一隣りの宇宙と戦争でも よろこべ 々は仲よくしなけ はよしてもらはら。 へばいるの ひ、 る材料を多く そして愛 れば

神様。 ことだ。 生んで、 て派と 常等の な利益を れが得 役しあ ら、偉がららと云ふのだから、一方その犠牲者 どもは、境遇に支配されて、 ら俺達は調和を愛する資格 くない に嫌ひなことはさし とはし ぞむのがまちがつてゐる。 だからだ。 でよろこんで尻尾をふる。 平、和 んな奴が が出來な ない とをして、 ながら、蟲 よう、少しでも我意をのさばらさう、樂をし それは自己の力を知 生活の出來ないものが、 J. 知子 ない。 を得てゐるものが、それだけ兄弟姉 ものを俺にく は出來ないでせら。 しろとか、 のに愛しると つのが お前は俺に馬鹿と云 れ 調和を求め、 わけ るた 和 いくことを望みながら、不當のこ たい、 他は好きなことはするが、<br /> 正常になってくる。 あはない にはい do 調 调 はし 自分が蟲のい 和 れろとはおはない。だか 和を愛せとか云は かない が得ら L 3, では我慢が出来ない。 平和をのぞむのは、の ない。俺を愛 红 つてゐるものつだふ がけを たい。 虚なる があ どんなものです が施け 出來な れるものか、エ 少しでも得をし れはお前 るの 修にく かり 動 くことをし 40 不常なこ は反法 的が利口 してそ れ なりに 人》問 他た オレ

> る方に すと切 れない 口がさめる。 龙 る 渡 さめましたか知 步后 子もとら なら よ。すり見て来たら つとけ、 IJ なけ なけ 72 もうそろ ればならない。 ほつとけ、 ればならない れてしまふ。今度は自分が 生きら れなくなつてくる その内には自分で さめだしたかも 處が うるさ 設や 歩し 畑山 だ

闸 相談して 械な な所 樣。 1) 7= です さよなら ますい ました。 of the です (神様と滑稽と カシ 降りの宇宙から IJ こまりますが、 6. 力 もよろし かまひません。 あり げしも 间。 カ \$0 互に名前をつけないと不自由 オレ 集 『天使、高笑ひする。電鈴なる) 他多 かれる 礼 前り る 何か云 利 だけ 是非 山青 さら お待ちしてるます 何人で なよく 宇宙の神が集つ さうです。 つて來たな。(器 力來て下さ रें 403 末 6, 0) でに わか だ野鉄 承知り 3

天使。それではこの宇宙の他に、まだ宇宙があ でと式つていらつしゃいましたよ。 過稽天使。それは本常でせう。破蹊の目から見 か宇宙は小さいかも知れません。それにこ の宇宙の隣りにも向ひ側にも宇宙があるのは を満ださうですよ。そして隣りの宇宙からこ とづか様に使が來たのも本常ですよ。 この神様に使が來たのも本常ですよ。

滑稽天使。えょ、あると見えますね。 滑稽天使。なぜです。 では、それなら地球なんて、あるかなきかの砂大使。それなら地球なんで、あるかなきかの砂大使。まあそんな所でせらね。 滑稽天使。まあそんな所でせらね。

るのですか。

滑稽天使。だが愛するものがあればいくぢやあ ちや生きてゐる人間、そして生きたかと思ふ りませんか。そんな小つぼけな處にうちゃら とすぐ死ぬ人間、それは反つて同情 りましたよ んな小つぼけな處で。学って得意になってる であり、 又愛すべきものでせら。そしてそ すべきも 天使。それでも、人間は可哀さらです。食ふも すべ。

すべき、心がけの美し

Cet &

ののために泣け。

めに泣く奴があるか。泣くなら、もつと同情

天使。私はいやになつた。人間が可究さうになでせう。

滑稽天使。だが御安心なさい。人間の内にはさ う云ふ生活の内に、本當に神を愛すれば本當 かれるのは大嬢ひだ。泣くとこの箒ではき出 さた、泣くな。泣くのはよしてくれ、俺は泣 て、 だ。をふ安心せよ。之は俺の言葉ではなくつ 排して最後の到達點に達するために必要なの きる然望か强すぎるが、 るものがふくまれてゐる。それはあ が保證する。あの生命の一滴の内にはあらゆいます。 まあ、泣くのはよしたまへ。人間のことは僕 ことを感謝し、其處に敷ひと求めるでせう。 のにまで、無限の心の深さが與へられてゐる だとは思はないでせう。寒ろそんな小さいも になつたら、彼等は自分の小さいことを不幸 ら。すべての人間のそれが本當に生きるやう よろこびを感じることが出來てゐるのですか の深い、我々でさへやつと味へるやうな深い 神の聲色だ。泣くな、泣くな、いく天使 かしそれ は萬姓を まりに生

のもなく、着るものもなく、(酸るてゆき、水のもなく、着るものもなく、(酸な)力を失えてゆく人間はが思さうです。抵抗力を失えてゆく人間はが思さうです。抵抗力を失けされてその上なぶり殺しになる人間の顔をあなたは見たことはない。あゝゝ、早く彼等を、神の瞬につれてゆきたい。あゝゝ、早く彼等を、神の瞬につれてゆきたい。あゝゝ。

神様。處が俺は人間に腹を立てることを、さつ 滑稽天使。人間が可哀さうです。わありくく、 神様。(登場)何を泣いてゐるのだ。 だだ 奴だな。泣く稽古をしてゐるのか。 物だがね。人間に毎日々々追ひつかはれて、 間、他の主義の人間も、同じく弄り殺しにして 持、テリ殺しにされるさうだ。人間と私達と わたよ。その上人間のゐる處は、他の動物は きる、た。等等 その主役され、その上食はれるのだと云つて き聴音器で偶然きいた。それは角のはえた動 間はあんまり除手な眞似をしすぎてゐるやう 何處がちがふのです、とさら云つてゐた。人 いゝものと思つてゐるさらだ。そんな奴のた そして他の動物許りぢやない。他の件のなった。 うるさ

なたを本當の意味で愛 多いのですからね 少ないのですからね。 お前もその一人だら 云ふことを聞 してゐる天使なんて實 あなたが力をもつて いてゐるも

神様。あてにはならない ても私 してしまつてゐるのです。どんな神が出て來 の
尾は
動きません い、え、残念ながら私はあなたを愛

あなたから背いたらどうなさり

神様はそんなに偉いのか、 可能なことはのぞまない。だが本當に隣りのから ますかれ を委しく話してくれ ・施は平気でゐてやるよ。 ないよ。自分の力を知つてゐるから。不 お前の聞いたこと 俺は無益な煩悶

滑稽天使。出來るだけ本當の う。お怒りになら ない約束をして戴かないと ことを申 ませ 神様。そんならさつき云ったことは皆臓なのだ

たち

になる所を見ると、少しあ

つちの方が小さい

やうにも思は

れますが、あ

てにはなりません。

滑 神様。怒らない。 稽天使。それなら申 にそつとたづねました。あなたの神様はどん な方だ。私の神様より大きいか。 します。私は本當 私は心配 してかの使者 すると カン

> ことを私 男は答へました。正直に申しますが、どんな ね。 が申しましてもお怒りになりませ

神樣。 滑稽天使。すると彼の使者は答へました。大き さはまづ同じだと申しました。 怒らないとぶったら怒らない。

滑稽天使。本當で御座います。 神様。それは本當か 宇宙のはづれから、これまでは、お隣りさん していろくのことを聞きましたら、宇宙 はづれから神の宮迄よりも、 うの方が大きいかも知 たも宇宙は丸形ではありま 方が大きいだらうとのことで御座いました。 大きさも、はつきりしたことはわからないが、 つたと申してをりました、 がひはないと思ひます。隣りの事まで気 れませんが、何に大し それだけこちらの せんから、或は向 三尺三寸程長 それで私も安心

滑稽 天使。 一点 おどかして あげたので

神

様。

馬鹿加

それ

なら明日の用意はすつか

IJ

にしてくれ、俺は一寸これから出 お前にまかせるから、皆と相談してい から。(退場

滑稽天使。いつていらつしゃい、文何 かな。 方がきつと立派だらう。 より立派だと少し困るな。 つたな。隣りの神様はどんな奴かな。 て行っていらつしやい どれ、 だがうち かに化け

## 九 (夢)

女の天使。(登場) 女の天使。あの火は何の火でせう。へんな火が 神様。なんだ。(目をこすりながら起きる) 三つとつ ちに向つて彗星のやうにとんで來す 神樣。神樣。 大變ですよ。

神様。本當に見たことのない色してゐる。わ 女の天使。それでもあの 女の天使 神様。お った。あれは隣りの宇宙 とんで來ますわ。 ことのない色ですよ。 どろくことはない。 それだつてまだ夜中よ。 火の それにこつちに向 色は、 今迄に見た 星を見 カュ

神様。さらだ。 滑稽天使。とうべ 明日くるのですか。

滑稽天使。隣りの神様はどんな顔してゐるでせ

神様。まあ、俺と伯仲の間だらうな。元は同 ちがひないのだから、つまり俺のやうなもの なのだから、それが完全に發達したと云ふに

滑稽天使。どつちの字笛の方が大きいでせら

神様。しかし仕方がない。質質でやつつけるよ 神様。向うの方が少し大きいかも知れない。 滑情天使。それでは肩身がせまいわけですな。

滑稽天使。虚が實質も向うの方が上らしいです 様の力があなたより强くつて、天使達が皆、 た。もしさらだったらどらします。向らの神 1)

神様。さらしたら、俺もその神様に喰附いてや るが。それ程偉い奴でもなささうだ。まあ俺 位なものだらう。

滑稽天使。たしかにあなたよりは三層倍も大き 滑稽天使、もう少しは偉いでせう。

その神様に喰ついたらどうします

滑稽天使。何しろこゝに來る目的は別嬪さんを 滑稽天使。本當ですとも。 神様。それは少し困つたな。

神様。本質か。

滑稽天使。本當ですよ。

なさるでせう。 するとあなたは、四つんばひになつて、降夢え ζ, と云つて、あなたの頭を押へつけるでせう。 あなたが何か云ふと、生意氣なことを云ふな 手の大きさはこの位ありませう。そして

滑稽天使。しかしそれが本當ちや困りますね。 神様。馬鹿云ふな。 あなたよりは比較にならない程立派な、大き こなひだ來た隣りの宇宙の天使に心配だった な方だと云つてゐました。 のでそつと聞いたら、さら云つてゐました。

神様。それは本當か。 滑稽天使。本當ですとも。 おどろいてゐましたよ。 あなたが小さいので

神様。誰つけ。 神様。譃だらう。 滑稽天使。いくえ、本當です。そして女にかけ てもあなた以上ですから、別嬪はお目にかけ ない方がい」と注意してゐました。

> 神様。馬鹿云ふな。しかしそんなに、大きくつ 披しに來るのが第一の目的ださらです。 て、立派なのか

神様。仕方がない。事質さらなら仕方がない。 滑稽天使。へい、左様ださうです。上には上が あきらめるより仕方がない。 た。どうなさります。お困りでせう。 あるものだと 云ふことが 初めて わかりまし

滑稽天使。他に仕方がないのですか。 ないとおつしやつてるましたね、一つ全力を なたでも。あなたはまだ全力を出したととが お出しになるとよろしい。

神様。だがそれ以上、相手が強けれ 滑稽天使。どうです、参りましたらう。 い。さても世間は暖いものだな。 ば仕方がな

滑稽天使。だがあなたのお額が少し曇って來ま 額から汗が出て來ましたぜ。 したぜ。珍らしくあなたの元氣がなくなり、

神様。まだ参りはしないよ。

滑稽天使。いや本當です。 神様。誰つけ。

滑稽天使。 神様。皆はそれを知つたらがつかりするだら う。そして俺に愛想をつかすだらう。 それはつかしますね。今迄だつてあ

それで天衆を支配したものは自分の心心空虚 さに一たばるだらう。それは稀有な花園があ だが其處に花園は出來 くしたやうなものだ。占領は出來るだらう。 るのを奪はうと思つて、その花園 はならない。この宇宙は、まだ隅々や、小さ それがほしいからと云つて、 も知れない。しかしその時は、神の愛によつ 支配しない處には暴力が幅をきかすのは常 て花園を支配した時だ。克派な實玉がある。 れは外見だけだ。心ある人使は、 い部分では愛は支配しつくしてゐない。愛の 僕に勝たうとするならそれはたじ愛による。 生きることは永遠に 間 りをおくることをしまい。それなしに我々は も、道徳大使も、その他の天使も君に魂 も天使の心は君に從はず、よし從ってもそ へ給ふな。それは天界を地獄にする。 字信をさいげる。 つしみ 心心を喜ばさない。花園は再び旧來るか しかしそれは天使ら かし暴力で天界を支配しようと ほせたら、 それは僕にとつて宇宙を愛 僕は甘んじて、君にこの ない。そして占領した せられることだ。 心を喜ばさない。ひ この学術をくまなく それを破壊して を破壊し 生命天使 少なく

> することだから。し 和を好み、他つもの の禮儀を知り ればならない。 1 僕よりも謙遜で、 かしてれには君は僕よ 不幸に同情 僕よりも がゆきわ ナニ

\*

覆 面 -}-から逐ひ出す。 面の神。 なけ 理窟はどうでもいる。俺は君をこ そしてこの宇宙を俺のもの 7

神樣。 なふことはきかない。僕はまだ力が十分とは だ十分に注してゐない。非處で はゆかない。 の光りは僕よりも遠くまで照すとぶふわけに も、この宇宙を愛してもゐないし、又君の愛 云はない。僕の光りは地獄や下界にまでは 不正が時を得て だめだよ。代はこの宇宙のために、程 ある。しかし君 はまだ暴力 は僕程迄

す。

ては一を與へる。この神は自分を尊敬し う。(養面を荒々しくとる)さあ、俺のこの腕 を見る。俺は自分を尊敬しないものに (持つて來た杖でテーブルを力一杯たるく。 く云へ。俺の方を選ぶと云へ。ふは を食数する。どつちをお前は神として恐れる ものを聞しないと云つてゐる。 か。默つてゐてはわからないぢゃないか の神。それならこの女の天使に聞いて見よ さあ、どつち たい いか。 76 FF な L 覆面

大理な のテーブルは二つに切れる)さあ早く

女の天使。一立ち の神様を愛します 上影 り、が かにスかる は私達

覆面 女の天使。 覆面の神。 みます。 この宇宙を俺に感げてくれ の天使。 の神。 なんだって、もう一度よって見る。 ちがひます。私はあなたを輕蔑 私はこの私の神を限りなく愛しま さらか、俺を愛するのだね。 私になって は私の神様を愛します。 るのだね そして した。

女

漫面 女の天使。 ます。 この神はお前を愛すると云つてゐるが、自分 愛するのか。この意気地なしを笑つてやれ が打たれるのが怖くつて、ぢつとしてゐる。 打っても默つて見てゐる意氣地なし の神。(打ち)之でもか。こんなに 私は、私の神様を愛します。愛し お前を

神様。 よせ、

画の神。

馬鹿、馬鹿、馬鹿。(亂打する)

覆面の神。(神をうち)こく れば之を許してやる。 から逃げろ、さらす

神様。さむ、俺を打て。 一つ力が別はるぞ。小べん打てるなら打って見 俺だは 打多 た れるに

て御覧なさ

女の天使。やつて來ますわ。私なんだか気にな 神様。それでも俺の宇宙にはあんな光りを出す りますわ。

神様、気にしたつて仕方がないよ。くるものは 最上の力を出しさへすればいいのだ。安心 ことにしてゐる。 してゐるという。俺は、無益な心配はしない くるし、來ないものは來ない。來たらその時

女の天使。それでも來ます

神様。くるものはこさしておいたらいゝだら う。 まさか、この室には入つて來まいから安心し それより、 お前の歌でもきかしてくれ。

神様。臆病ものだな。それなら俺が笛を吹いて 女の天使。私、心配で歌なんか唱へませんわ。 やらう。(答をふく)どうだ。氣が靜まつたら

女の天使。本當に聞いてゐる內は夢中でした

覆面の神。

それならとくでは何か力をもつてる

るのだ。

神様。これでは愛だ。生命だ。心のよろこびだ。

者だ。こへでは天使の魂をよろこばすりを 深いよろこびを與へる力をもつものが

勝利

ふりして笛を吹く。女はきゝ惚れて氣が後者をつれて登場。神は氣がつかないといった。 (神又笛をふく。覆面の神窓から二人の質素を

つかない

神樣。 覆面の神。僕は君が待つてゐるやうな者かどう か知らない。 て來た。 よく來たれ。 たが一寸逢つて見たいのでやつ

神様。よく求たね。まあ、其處に腰かけ給へ。 誰

ものはたで君の力を恐れてゐる。

神様。僕は君と力の競争をしようとは思けな 覆面の神。いや、誰も呼ばないでくれ給へ、こ 天界の事實ではない。 てゐる。僕と君とは力の關係で關係をきめ 必要か、それを知りたくつて來たのだ。 が弱いものに勝つ、それは地獄での事實で、 るのはよしたいものと思つてゐる。强いもの 所がそれが自分の自慢にならないことを知つきる。 來たか。それは君と僕とどつちが、力が强い か、又どつちが、この宇宙を支配することが こにゐる天使はかまはない。僕はなぜそつと 僕は力と云ふものをつかつて君に勝つた

覆面 うちでは、君を神にしておくのをよろこば いものが多いと聞いてゐる。しかしそれ等の す力をもつてゐるのだね。處が、天使途の 【の神。それなら、君は天使の心をよろこば つものが尊敬される。

神様。それはこう云ふ天使も、澤山の天使の内 天使は天使ではない。 星にだって軌道をふむのを好まない奴があ たら、その時は天界は天界ではない。そして まるとは思はない。もしそれで無理にをさめ る。しかし僕は何處までも暴力で天界がをさ にはゐるだらう。ものには例外があるから。

神様。(その絶大の力におどろき、又痛さを耐 覆面の神。 て、そして君の腕をかう握つたらどうする。 に方法がなければ。 へながら) 握らしたいだけ握らしておく、他 だが强大な力の持ちぬしが出て來

神様。脱力は天界では流行しない。それは野蠻 覆面の神。(手をはなし)との力が君に命令し なこと、地獄的なこと、禮儀を知らぬことと のと思ふか たらどうだ。それでもまだ力はつまらないも して嫌はれる。勿論一時は、暴力は勝つだら

女の天使四

方を矢張り綺麗

男の天使四。ともかく僕は大きな星の方が小さ より 價値があるとは云へない。 歩く處も小さいし、樂だと思ふよ。價値はプラ は、可哀さうなものだ。迷見になつたつて誰 だからい い星よりずつと幸福だと思ふ。實際小さい星 マイナスが多かつたら、プラス 1 何とも思ひはしない。存在さへ認めないの マイナスできまる。なんでも大きければ 不幸だとは思はない。むしろ小さ ナスの少ないのと同 一價値だと思ふね。 プラ が ス 少さ なくつて いだけ がが

女の天使一。 女の天使三。あの女の何處が神様に気に入った 女の天使二。 0 なひだ議論があつたのですよ。 でせら。 私は一般考へて見ましたが、見 あの人は幸福か、どうか、と皆こ あの女の天使はまだ見えないの。

かりませんでしたよ。

女の天使玉。そんな話はよしませう。好き 女の天使三。へえ、さらですかね きつといらつしたのよ。隣りの神様が來ても の天使一。驚酸、と云ふ聲が聞えましたわ。 好き同心で勝手にさしておけばいくわ。 それは好き好きで な方だと思ひます すわ。私はあ 同志 0 接待の天使。恐れ入ります。 達と思って下さ はすぐ君の心にふれた。不安は何處かへ行 つてゐた。實は内々心配してゐた。しかしあ は矢張り君は神だけのことがある。僕の心 本當に僕は君はもつと恐ろ 千萬億年の知己を得たやうなものだ。

しい 神智 かと思 の天使五。大丈夫。 笑つてはいけません

の天使一。いよく來たね。僕はこの宇宙 ふものは無限のさきに又無限があることを意 外が煌なわけはないと思つてゐた。無限 0 13 外に宇宙があるとはてんで考へても見なか がなければならないと思つてゐた。宇宙以 た。しかし宇宙がある以上はそれ以上のも と云い

味りし (音樂が聞え出す) てゐるからね。

男の天使二。しつ。やつてくるぞ。 隣りの神様。どうか御遠慮なく。私を計造の友 神様。さらだ、本當に君がこの世にゐてくれる 給へ。皆も遠慮なく腰かけたらい、だらう。 とは知らなかつた。まあ其處に腰かけてく 來る。天使の男女、ついてくる (皆起立する。 兩宇宙の神様話しながら

神様。どうだ、皆、お隣りの神様 隣 と思つた。僕は來た甲斐があると思つた。之だと思つた。求めてゐた者にとう~~あった さんの元氣さらな様子を見るのも實にられし だと思った。求めてゐた者にとうく、あっ ŋ へよう。萬歲。萬歲。萬歲。 から仲よく出來ると思ふと實にられしい。 僕も君を見た時、 千萬億年の の萬歳をとな

告。萬歲。萬歲。萬歲。 隣りの神様。ありがたう。僕は實にられし 神様。あり 君達に僕の視痛を送る。 がたう。僕差は君が本當の神である

ない。調和 () らずやだつたら随分困ると思った。 時と同じよろこびを感じる。僕はこん は、真理や、美や、生命にまのあたりあつた と云ふことを知った。君に逢ったよろこび 和と美を愛する者でなけな、矢張り、一番ものの をもつたことを實に感謝する。もし 様。思ふね。恐ろしいものが神になる、 は小さいかも知れ さら君は思は の正知を献い 大丈夫。僕達の宇宙だって、 ないが、馬鹿には のわかった、 れば、彼等は尊敬 神の第一の と気がわか な隣別 たまふ

E さあ打て、力限りうて。打てまい。 れ、お前の腕の力はしなびてしまふだらう。 十ぺん打つた時、 お前のその桜はへし折

神機。一つ。二つ。三つ。さあ打て。もう愛つ 漫面 たか。 打つとも、打つとも、打つとも。 の神。そんなことがあつてたまるも 0) 力。

神様。四つ。五つ。六つ。遠慮なく打て。もう 覆面の神。打つとも。 打てないのか。

覆面の神。打てなくつて。

漫面の神やつと打つ)感心。感心。さあもうき党 なっちん (段々漫面の神の方へ攻めつけてゆく。 七つ。さあ、あと三つだ。力限り打つて

神様。たつ。十。(枝、十目に、打つと共に折れ 覆面の神。死んでも打つだ。 る。覆面の神逃け出す)あつはよ。

神様。(松子によつて居眠りし に笑ふ)あつは」。 (滑稽天使、登場)

滑稽天使。春氣な方ですね。居眠りしていらつ

神様。さうか。皆のものに知らせる。どれ、迎 へにゆくかな。(二人退場) 來るのが見えたと知らせがありました。 したのですか。隣りの字句の神様 が遠く 、から

(男や女の天使登場)

女の天使一。隣りの宇宙の神様はどんな髪して ゐるでせら。

女の天使二。矢張り私達とは少しちがふでせう ね。

女の天使丘。私は見たらきつと吹き出したくな 女の天使四。さうでせうか。私は矢張り同じだ 女の天使三。それは陰分ちがふと思ひますわ。 してゐたら可笑しいわ。 ると思ひますわ。第一私は日玉も二つちやな と思ひますわ。神様のくせに、之より他の髪

女の天使一。私はきつと角が生えてゐるかと思 女の天使四。それは目は二つでせら。一つや、 三つある必要はないわ。神様ですもの、不足 さんだつてないと思ひますわ を見るのに、一つでは不自由でせら。それに 三つなんてつりあひがわるくつて、第一も なもので、くだらないものは、 お隣り

女の天使二。 生えてるれば一本でせらか、二本

女の天使三。 思ふわ。ここの宇宙よりも、お隣りの方がき う。それより私、きつと素敵に立派な方だと つと大きくつて、立派だと思ふわ。 でせらか。 そんなものは生えてはゐないでせ

女の天使五。私はさうは思へませんわ。ことよ リ立派な宇宙は考へられませんもの。

女の天使四。それはあなたに考へられなくつた って神様には考へられるわ。

女の天使五。そんならあなた隣りの宇宙へ行つ たらいょわ。

男の天使一。僕はさらは思はない。それは、こ 女の天使四。まあひどい。(打つ真似をする) 星の光りが、どれも同色でなければならないと、 とは思はないよ。 い。しかし僕は尾の大きさが、どれる平等で、 つちより隣りの宇宙の方が平等かも知れな

くつて、一つか三つか、四つと思ひますわ。

男の天使三。 男の天使二。僕だつて同色になれと云ふのでは 思ふ。僕が神ならこんなに不平等なつくり方 ない。たじ價値だけは同一にするのが本當と はしない。

だが僕は小さい星の方が大きい星

にそんな力が入ってゐるのですか

120

一つのは

に皆で人間萬歲をとなってやりませう。

なたと二人で音どをとつてやりませう。

隣りの神様、え、思ひもかけぬ時、不意に立 天使。(思はずすゝみ)へえ。そんなにまで立 天使。さうですか。 した。 宇宙を讃美し、神を讃美し、自分流の生命の再 時、大會堂に生き残ってゐたものが集り、 ることを會得し、つひに彼等の星が減亡した れ等のあらゆる生活を彼等はよろこびにかへ よろこんで生き、よろこんで死にました。そ て彼等はよろこんで働き、よろこんで遊び、 ました。 生を讚美して、實に見上げるやうな死をとげ ることを恥ないか。人間を手本にしる。 たり、怠惰心が起ったり、不平が起ったりする 派になりましたか。 を見ろ。人間、あつ小つぼけな蟲けらにおと 派になりました。 たのですが。 お五にかうよって滅めあふのです。人間 本常に面白い話 そしてそれを完全に生かすことによっ 我々は何か苦しい時や、心をいため どうもありがたう御座 それまでは皆に嫌はれてる ですれ。どれ、 この頭 主

> 神様、 皆。萬歲、萬歲、萬歲。 神樣。 隣 りの神様。 隣りの神様。人間魚族、萬族、萬族、 それならやりませら。 い」でせう。 萬歳の

滑稽天使。泣くな。泣くな。いゝ子さん泣くな。 天使。ありがたう。 くつて、神様の仲のいるのを見てゐるのは實 俺も死にたくなつて水たぞ。あんまりうれし にられし 」。(泣き出す) いものだ。二人の神様。萬歲。萬歲。 ありがたう。僕は死んでも

皆、萬蔵。萬歲。萬歲。 神様。さあ、賑かな曲をやれ。皆をどれ、をど 萬歲。 れ、元気にをどれ。 (音樂始まる。皆をどる)

第四、第五の矢もしくじつた。 第三の矢もまたしくじつた、 第二の矢もしくじつた、 第一のはしくじつた、 俺の放つ矢を見よ いつまでもしくじつて許りはゐない。 だが笑ふな。 矢を射る者

有法に 矢を射つた。 十年初まり 今度こそと 師馬

今度こそ、

見よ たまにはあたり出した。 まだ本物ではないにしる

人類の心の真たい中を そして 射あてて見せ 今度の大きな矢こそ 俺の放つ矢を見よ。 ぬけない矢を

## 天界の生活

互に愛の光をおくりあふ。 節かに自然の法則に從ひ、 彼等は自己の居る處にゐて滿足し、 天界の生活の美しき。 尺界の生活の美しさ、

宇宙を支配してゐるかわからないと思つてゐ。 なことは解されてはないことは知つてゐた。 なことは解されてはないことは知つてゐた。

隣りの神様。僕もまで見るまではもつと珍らした。 兄弟であり、隣り周志であることが感じられる。 兄弟であり、隣り周志であることを知つた。 兄弟であり、隣り周志であることを知つた。 兄弟であり、隣り関立であることを知つた。

はないたらい、だらう。この酒は僕達の をと質に似てゐる。君が好きなら今度とでけ をないたらい、だらう。この酒は僕達の をないれたらい、だらう。この酒は僕達の をないたらい、だらう。この酒は僕達の をないたらい、だらう。この酒は僕達の

際りの神様。大丈夫のやうに荷づくりさせよ神様。ありがたう。途中で悪くならないかね。

(音樂がまり、をどる) 隣りの神様。基非形見したいものです。 神様、皆、こつをどつたらどうだ。

御職を云はしてもらけう。 君とかうやつて蛇んで、皆のよろこびを見て るる程うれしいことはない。僕は皆に一こと のる程うれしいことはない。僕は皆に一こと のものの神様、僕はこんなられしいことはない。

> 神樣。 隣りの神様、 遊びに來て下さい。少しは珍らしいものも 立派さに驚嘆しました。そして美と愛の光り きょ下さ 何か聞きたいことがありましたら遠慮なくお言 月にかけられると思ひます。皆さんの内で、 く思ひます。な達のところへどうか皆さんも が宇宙のすみんとまで行ってゐるのをうれ の多いことをよろこびます。私はこの宇宙 來る。私語は今日私達はお隣り同 知識の交換が出來る。お五に永い歴史で得れた。時は、常くないできない。なないないとが出來る。お五の經驗やお五に明けあふことが出來る。お五の經驗や 云つているかわからない程 ことを知ると共にいろくしの點で数はること たお隣りの資物を自分のも かつた。處が今日は君達とお友達になれる。 れます。我々は今までお互の存在さへ知らな て、心からの御歌 是非どうぞ。 特さん。 (沈默) 迎を受けて、 今日 のにすることが出 よろこびに満さ こゝに参りまし 程は何んと 門志である

隣りの神様。一寸お見せ下さい。え、こるたとのをります世界に、から云ふ人間(小さい人)がを見せ)がをります。あなたの宇宙にはから云ふ生物はをりませんか。

のよろこびを完全に満すことの必要を知りま

えましたが、不意に精神的

のよろこび、たましな

隣りの神様。彼等はよろこんで死んだのです。 ます。 他のどの の為に 便行 最高の方法に役立たせました。初めはそれで 長然と、仕事と、美の創造とに變形さしまし した。 亡する一萬年程前に、彼等は不意に目ざめま あるあらゆる知識と經濟と努力で、その世界 會組織を生み、全體と部分が同時に生きることできょう。 ぱない あんじゅつ た。そして調和的な性質から、協力的な社 的なあらゆる缺點をもつてゐました。だが減ら一等 るました。調和的なあらゆる美點と、不調和 心が强く、要するにいるとの性質をもつて の持つてゐる、あらゆる自己に役立つものを、 つをのみ込みました。又自分達にゆるされて 造にまけない程利口です。しかし 彼等け質に不思議な生物でした。 そして不調和的な性質を公明正大な生 一時は反って性質が悪化したやうに見 物質的の然望を満してゐました。そ 生物に比べても残酷です。 かし一方臆病で、不利好きで、名誉 ある時は私 ある時は、 狂気じみ

50 ららっ じ切ることが必要だ。狐疑 脚がなく、力が一つになり、皆が大将を信 足が浮き出しては困る。 戦ひには傲る心が何より し穴を掘つておいてもよかつたら は禁物だ。そして いけない。

正季。義仲も、折角平家を都から逐ひ出しなが 正成。徳がなかつたからだ。人の心がはなれて しまつたからだ。戦かに勝つことは出來て ら終りを完らすることが出來ませんでした そのあと民の心をあつめることが出來な

正成。 正季。さら云へば北係ももう末路が近づいて 水が必要だ。 に一杯水をやつた方がいる。籠城には何より れば仕方がない。 だがそんな話をしてゐるよりは、この菊 世の中が物騒になりましたね。 來き

正成。 水を一杯くんで來ませらか あい、 (正季、手桶をもつて退場。 を持つて登場 くんで來ておくれ。 まも なく水き

その菊までやつたから、 やりませら。 その信のにや

内の火が時々、何かことの起るのを待つては

正李。 ます。 戦争の話をしてゐると時のたつのを言れ

正季。 正成。 正季。 正成。北條高時は父和税を倍にしたさらだ。皆可な等、たそば、は てゐます それでも皆、犬に生れた方がいこと云つ まさかそんなこともあるま それで、大を飼ふのださらですね。

Œ 成の私も時々、何に生 が。 生れたいと思つたつて生れることは出來ない れ B と考へて見るが、まあ何に生れても れば欠張り人間だらうね。勿論他のも のはないね。まあ生れない方がい れたら一番よかつたか い」が、生記 面白さ OK V

正成。それはさらだ。私達は今時には任合せす 正季。人間にもいろくありますが、私は自分 ぎる。 は幸福だと思つてゐますよ。 話がやきたい時には花塩の世話 ない。花の讃みたい時は本が讃め、花塩の世 本當によろこんでゐる こんなに節かにくらしてゆけることを、私は 一の人が皆、私達のやらにくらせてゆけた も問題はないはずだ。こんなに平和に、 税は高いが、生活の心配をする必要は のだからね。たべ私の が出來る。世

> ゐるが、待ちぼうけをすることが田來れば、 りませんか。私はよく見るのです。 季。お兄さんは戦争をする夢をごらんに 私造程仕合せものはないだら は

て、 きな壁では云へないが、高時の軍勢と戰 戦争の夢で負けたことはない。こなひだ、 ると、から意気地がなくなるのです。 ちになるのです。どんな大軍でもお兄さんと 出るのです。するとお兄さんはいつでもお 緒にゆけば勝つのです。ですが私一人にな もう少しで高時を捕虜にする所で眼が覺 お前は私を迷信してゐてくれる。 私はいつもお兄さんのお作をして戦争に さらか。私も見ることがある。 IE 季。

(正成、菊の一 院分見事に に吹きましたね。之ではお見さ 手入をして ておる。 正李、登場

序

正成の家の庭

長条字3 和5 湯4 和5 快会都3 田产元党 萬里の 都。田兰 淺蒙 宮澤 孫等 三点 人怎 藤が崎を宮む 路方正言正言 膝前 房舍季装行。 和を 正書 大龍 東京 某京 某宗 即名 道言 遠岸 何b 子

楠。

E<sup>z</sup>

(夫とん)

成は (五幕悲劇

正成。 正成。 正季。 正 IF. をし、こつちの菊の を讀んだあとでこるへ來てあ れを見てゐるとなにもかも忘れてしまふ。英 胸淵明が菊を愛した氣持がわかるやうだ。ときまれます。 きょう 樂しみにしてゐたのだ。 出來ない。だが、見てゐるとあきないものだ。 季。 んが自慢 成 皆は感心してくれても、私には自慢は それでも皆おどろいてるますよ もつとすばらしい立派なのが吹くはずで 之でもですか。 あんまり今年は田來 なさるのも無理 がよく にはあり つち なか ません 菊の世 ね。 証わ

正成。 正季。お兄さんは何をつく 私は軍書をよむのが、實に好きなのだが、 他の人とはちがつてる れでこの花壇の形式 樂にやつて ですれ。この花墳の お前はそれに気がついたか ゐる城のつくり方によつてゐる。 も城の真似だ。 つくり方でも、 ます うても 本當に a 之は私が道 何となく お上手

氣がのんびりする

世話

をしてゐると本當に

正季。 かはつてゐると思ひまし さう カン 理》 時令 花台 地方 つくり

成。 たら隨分戰功をおたてになつたでせら 季 成。 カコ お見さんが、 どうだか。 い人間が多い ム考へが、 だが大概の戦争の話をよむ 其處が又た 源平時代に生きていらし つき次第、花墳 i では胸方が負 みなのだ。 11 形 2

E 季。日本では義經なぞは つこしてゐるやうなもの てゐるやうなもの いく武将では だ 敬に勝つ手を

はが

6 机。

あ

オレ

正成。 たでせら ととがある 平家の人達が安心しきつて油斷してゐる 云ふものを知 一心に勉强 他の人に比較し して ってゐたから。それ ねた たらましだらう。勢ひ から、 矢張り Z 矢張は れだけ 時に 1) Ł

の前に地形は ます رع 成。 季。 あ 0 いけな 義仲の火牛の 術 あ」なっては私でも駄目だらう。 時平家 火をや がらまく功を姿 いて牛を逐ひ P. にゐたらどうし 前から知 敵の様子をさぐらなかつたか Z. 玄 カン 田單の真似 たね 去 すことも出來た \$: すれば めでは 兄さん だが

たかか

しようとする高時に我慢が出來ません。人民 て大君に手向って、理不盡に陛下を島流しに養養した らです。私は人間を畜生よりもおとつたも 死するのを笑ってゐます。私にお兄さんの力と やすために働いてゐて、そして貧乏人の儀え はますく一税が高くなり、役人は貧乏人をふ のにとり扱い高時に我慢が出來ません。そし ることを信じ切つてゐますが、私は時々はが 私はお兄さんがきつと今に議兵をおあげにな があったら、朝いおりなんかしてゐません。

正成。お前はまだ器いからだ。私は自分の力を 知つてゐる。陛下の信任があれげともかく。 炒 私の方からたのんで用るのでは、私に 一つ仕事をすることは用來ないだらう。 いのです。 には何語

正成。まあ、安心してゐるがいゝ。しかし は、戦がどの位つらいものか知つてゐるか。 ら、二人安心にしてゐるのです。 つしやいます。ですがお兄さんのことですか 季。快ださんも、いつもはがゆがつていら そして北條の力がまだどの位根づよいか知 はたよりにはならない。私はまだく、北條を るだけの襲算がお前には立つてゐるか。他人 ってゐるか。百萬の敵を相手に三年間戰へ

正

思つてゐる。 儺すだけの力を持つてゐる人は出てこないと

正成。今の私には五百の人間きりつかへない。 正季。その人が弱いむりなんかしてゐるのです 要だ。お前はたと戦ひさへすればいくと思つ 人数の人間が三年の間食ふ兵糧の用意が必の それも降下の信任を得ての話だ。そしてその かられ。

E です。又藤島卿は智と徳を兼ねた方ださらで 季。大塔の宮は不世出な英傑でゐられるさう むられる。だが私はさらはゆかない。 てゐる。あとの實化は私にまかせて安心して

正成。だが半年とは百萬の敵を引うける力は あるまい。立つことはわけない。だが勝つ る。それよりは、静かに強いだりでもしてゐ 質が立たない間に立つたってそれがなににな る方がい」のだ。

くらお見さんが偉くつても駄目です。高時を 主。ですがこの機會をのがしたら、 逆域にすることの出來るのは今です。陛下の つになつてゐる今より他に、お兄さんの力 生きる時はありません。今に官軍がまけい。 もらい

てしまつたら、あとの祭りになります。私

は

正季。今の世に自分の生命のことなぞ考へてる 正成。その時は私の一族はすべて死ななければ が劒をとつてお立ちになる姿が見たい。 ならない。あの正行も死ぬだらう。 この剪をぬいてしまひたい。そしてお兄さん

正成。私は死ぬより他に道のないことは嫌ひ だ。それよりも菊いぢりの方がいる。その花 る暇はありません。

正季。この花なんか、すてておしまひなさい。 の清く美しいのを見る。戦争のことなんか忘 れてしまふ。

(ぬいてすてる。泣き出す) (大人登場)

夫人。快元さんが大へん立派なお客さんを一 菊いガリしてゐると申しましたら、それは丁き 度い」、お客さんに菊をお目にかけた 人おつれしていらつしやいました。あなたが どういたしませう。 にお客さんとおいでになりたいさらですが、 っておっれしたのだとおつしやつて、こちら いと思

夫人。それならこちらへお通しいたしますよ。 Œ たらい」だらう。 成。快元さんならかまはないからおつれし

正成。 氣なのでいろくの夢を見て樂しんでゐるの は忘れてゐる。 戦争の恐ろしいことや、苦しいことなぞ は夢の話だよ。私は 達はあまりに吞

正季。私はお兄さんの持っていらつしやるその 時も、二人でそんな話をしました。あの人は 無限の智慧を本當に生かしてくれる時のくるが、 た。人心がすつかりはなれたと云つてゐまし 高時の振舞は度を過してゐると申してゐまし 今度こそ北條がつぶれると云つてゐました。 のを待つてゐます。先日快元さんに逢った

正成。私もその事を考へてはゐる。しかしま だ北條の力に手向へるだけの力のあるもの はあるまい

正季。 正成。せめて一萬の兵があつて、私の手足の 人民を幸福にはしてやりたい。 では、今の世では私の思ふ通りにはゆくま とると云小ことにあまり真剣にはなれない。 すぎる。向う見ずの性質がない。 ろいろのことがわかりすぎる。そして天下を うに働いてくれたら。 の力がない。それに私はあまり お兄さんの他には。 ---まだ私にはそれ だが私の生れ あきり 野心が弱い

> ってゐるだら 私は靜かに弱の世話 でもしてゐる方が柄にあ

正季。 正成。時がくれば、私は力だけのことはする。 て劒をお取りになるより仕方がないでせう。 だが、私はさらいふ時が來てくれないことを 兄さんが立たなければ、天下がをさまり かなくなったら、お兄さんは菊 平和をたのしんでゆかれるでせう。 一方望んでゐる。 もし泰平の世の中でしたら、 いぢりをやめ お兄さんは L かしお が

正季。ですが、一方では又さら云ふ時の來るの 正成。まるで望んでゐないと云へば離ついたこ を望んでいらつしやるのでせら

う。私はいつでも立ち上る用意をし てこの片田舎に、私のやうな人間をそつと とになるかも知れない。 がある。嵐のくるのを私は恐れてばかり 悠々と弱いぢりをしてゐる。其處に ねない。私の内には火が燃えてゐる。 つくつておいたものの力を見せて ければをさまらない もすむ仕事だったら私は御免をかうむるだ 一時は弱いぢりはやめてしまふだらう。そし し他の人でけ出來ない、私が出な 仕事だったら、私 しかし私が用ないで 作きた は L

る。だが私は又平和をたのしむことを知 がつてゐる謀計が胸の中に一杯にか

つてね

正成。お前はまだ若いからだ。世の中はさわ 正季。お兄さん、私はからやつて話してゐる と力がうちにわいて來ます。何かしたくつて 仕方がありません。

た、件下が空置寺に行幸になる、そんな風評 しくなった、官軍と六波羅の軍が戰ひを始め がお前の若い血を燃やすのだ。

正成。世がさわがしくなると特の気が荒くな 正季。お兄さんの血だつて燃えないことはない でせら。

じてゐる。 る。皆がつとしてゐられないやうな不安を感

正成。 正季。私は時々お兄さんが弱いおりをしてゐる がある。 おちついていらつしゃるのでせう のがはがゆくなり 私でもおちついてゐるのに骨が折れる時 ま す。お兄さんは何處まで

人見送る) お兄さん。笠置 (正行、八つ位、同年の子供達と 戦ごつ こをして現はれ、又走りながら退場。二

正季。 お出かけになつたらど

て居<sup>を</sup> なる カン ح \$6 ゐることを正直に申し上げまし 緒上に ま ち ゐた藤房 下是 0 刊 のあ が藤房卵 は殊と i de にあなたの處へ行 のこらず 8 カン ŋ L つたなうと仰せら 坐 がとつ ッますと申 -(1 すま ع 0 の外御機嫌 のり出されて、 すと事 轉 ŋ H お रेंड 藤芸 百官官 の応覚の いふのが大し 卵を顧みら 那で御座 房卵初め、その たづねになったの つしやるの ね カン で御座 およろこび申し上げまし れがあつ け その たか あ たの を從へて坐つてい 0 ٤ よく、 上面 木は殊に南の枝 上げまし やうな處で大 います。 います。 た つたのださらです。 た 0 げ お前さ の下の上をに です。 まし 0 のです。 100 たもの れて、 れてに た て 好出 藤房卿にすぐ たさら は 又降下が御 たら、 座に たら、どんな男 を 寸 あ あすこに居ら 2 夢は で、私 つこり 至是 do です。 なのです。 なたを 0 居をり 2 0 きな常磐木 男を たらい はすぐ存 阵(c) 陛 た男を 枚が築えて رجي 南京 懇意に を知し 下は っまし 微笑ま はり たら わきに 知し 呼覧に 私 れ 胜介 向也 つつた が正夢 思想は てこ 陛个 0 下办 きに 下加 だ ~

を安らい 人りの 天下を治 だと降いる ません。 下声 ました席ですからどうか御心やすく だけは陛下の それ と思なした きり 面沿 して童子は天へのぼって行っ \$3 ぼしながら、 とし 私なし んだの のが、 人達もどんなに力をお 0 れ つきになって天下を 話を私が申しあげた時、 してすわれ はお目がおさめ てこいとの 電子が一 初 -0 力> 附下 つです。 題りになっ F. が知下さら たどその枝 K たのです。 めよと云ふことだと云ふことをは 0 川で お告げ かくま 初め皆さう思ひ込んで居り あ 位だかわ は 印意し ためにとくに私 動で御座 Ł すぐ信任の あなたこそ天から授けら なたの處にゆ 來さ な ひ給か たさらです。 たさらです。 K それで 降下の前に 跪き 男は カン な 0 カン ったら、 つてから、木の下に南 は「楠の守護 下の南に向いた御座所 りま お とす 虚します。 沿台 御节 あ 1/2 降心 下を 古 き なたに do 0 41 あすっ んん。 たさうです。 下急 い藤房卵に せら 今天下に御身 胜品 それであ の主人が設け 無上に そし 3 下加 そし ち 初は Vo 造 あなたが も御座 がひ て是非い あ 泛彩 旅 によろこ 御郡 さら にすぐ ŧ れた方言 皆外 下是 -力管 をこ 席智 なた で 75 他是 陛心中 15 ds 0 6

> TE. 成 73 よびしてよう 南 かっ だが 御二 座さ ふるへてゐる ね

> > どう

れを御

覽分

なつて不思議に思

れると、

快元。 なさら L な が 礼 た達が つかく 度 i た。 小时日本 C あ ないやらに、私 れて どらぞそ 方なは、 藤房 きあつてほし ねるか お 大層處 忍びで にたい のおつもり B 禮 わ と話は してあまり カコ いとのことで 御.13 Ŋ 何と す ま 嫌言 時まと な対対 に敬き 同に 心法 の内應者 を やう 1 あつ 礼 0

正成。 つて下 思ま 3 1) ま L た。 どうぞよろしく

快元。 ます 御 12 承諾 下急 Ž. 0 たと中意 しましてようござ

Œ 私の生命 战。 東で はつきり 6. たしし 族房 鄉 御返事 ま は 降心 下か よく 15 -3-3 ることに 御間 私は本常に重荷 L 100 談 げ L ることだけ いたしましてか です は 初

してき た。 快行成 兄にさ ŋ が C たら あ ŋ 態房 が たち。 をさ の方言 げる たき 刻也 の失禮 W

至

IF.

机

元。

れ

を

つて、

が

76

ŋ

玄

李慈 私 11 がる 0) و الماء をら れ しく思っ

IF.

成。

正"

正成

正成。正季、お前の好きな快元さんが來たさう だ。お客さんをつれて來たと云ふが、快元 さんのことだからきつと気樂なお客さんに違う

.快元。見事に咲きましたな。(會釋する) (快元、藤房と登場

藤房は默禮する)

快元。お客さんが菊を拜見したいとおつしやい 正成。どうぞ御遠慮なく、誠に恥かしい出來で ますから遠應なく打見します。

快元。どうで御座います。私が自慢いたしまし ただけのことがございませら。

藤房。本當に聞いて想像したより立派なのにお どろきました。殊にあの、楠の見事なのには

快元。どうです、お氣に入りましたか。 (段々 菊を見るふりして 正成達から遠ざ

藤房。気に入った以上です。陛下にお話しま ません。私はまだこんなに一日見てたのもし したら、どんなにおよろこびになるかわかり かる)

く思つた人を知りません。

・實際、あの人程、智慧のある人を私は存じまれた。それを何って、私も安心いたしました。

藤房。あの人は智慧許りではなく、誠實な點で も類のない人でせう。

藤房。私は一日見てすつかり惚れてしまひまし快元。あなたのおつしゃる通りです。

正季。お兄さん、今日は快元さんはどうかして やありませんね。私はまだあんな立派な方を 見たことがありません。 るますね。それにあのお客さんはたどの方ぢ

快元あなたのいらしつた本當の理由を知らせ 人が藤房聊だと言はれても、私は信用する正成、私もあの人にはすつかり感心した。あの正成、私もあの人にはすつかり感心した。あの うな恐ろしさを感じて來た。生れて初めて身 體がふるへて來た。 だらう。私は自分の夢が本當になって來たや

藤房。どうぞ。あんな人が、この世にゐてくれ 私達はどうしてもあの人を味方にしなければ たことは私達の運がまだつきない證據です。 ならない。

快元。大丈夫です。それではあの人になにもか

藤房。あのわきにゐる方は、常さんですか。 あなたの話してゐた。

快元。さうです。

藤房。それなら祕密にする必要はありません

快元·大丈夫です。

快元。派加しました。

正李。お兄さん。私もなんだかられしいやらな 怖いやらな氣がして來ました。

正成。まだはつきりはわからない。だが窓置か らのお使ひかも知れない。

正李。私も、さら思ひます。快元さんがやつ て來ます。

正成。快元の顔を見る、快元の背るには運命 がついてゐる。

藍房。(獨白)あれ、あの決心した難つき。初め 快元。正成さん。正季さん。よく注意して聞い て私は決心した男の顔を見る。この男を信 て下さい。私達は菊を見に來たのではなくあ 用しないで、誰が信用出來よう。 なた達を見に來たのです。我は一昨日笠置へ

せらっ うに働くも ないでせう。 のに適當です。しかし今の私には、手足の と云ふ處ですが、こくは千人あまりでまもる ひます。 うと思ひます。 が千劒破城です。赤坂城は敵がらんとあなど して見ようと思ひます。この花壇を見て下さ い。これ私の考へてゐる赤坂城で、こちら つてせめてくるのに都合のい」やらにつくら 又馬鹿にさせることが最初には得と思 二度目にはその反對にうんと恐れさ のは五百人位きり集める力は それに敵は私を馬鹿にするで

藤房。とちらの城塀は二重につくるのですか。 正成。さらです。外がはのは激がかじりつきよ ちのぼらうとする時、この輝をから云ふ風に 切つてやらうと思ふのです。

正成。敵が私を輕蔑してくれなければものにな だ考へなければならないことが多いと思ひま はなれてをりますが、人々はまだ北條の力を のです。今の我々の力だけでは北條をたふ て天下の義兵がならび立つのを待たうと思ふ す。私の考へは、ともかく二三年籠城をし すことは無理と思ひます。人心はことごとく ないのです。しかし實際の場合にはまだま 御名案です。

> 來ないものと思つてるます。私は小さい城 れば、人々は自分達でも立ち上ることが出來 で、手向へることを示すつもりです。 恐れてゐます。そしてとても手向ふことの もりです。 いものだと云ふことを天下に示して見せるつ ると思ふでせう。私は北條を恐れるに 兵で北條の大軍を防ぐことが出来るとわか 五六百 たり 75

0

藤房。あなたのお言葉を今の多くの人が聞 達をお捨てにかつてはゐないと云ふことを知 時から、私はあなたを信じました。天は私 が私はあなたを信じ切つてゐます。一日見た らあなたを氣遊ひだと云つて笑ふでせう。 りました。降下はさぞおよろこびになるでせ いた

正成。

正成。私は謙遜はいたしません。御信用には背 たのやうな方がいらつしゃらないと困ると 限りは御心丈夫に思つて戴いてまちがひは て下さい。そのかはり、私 3> ないと思ひます。私はたい降下の いことはあなたからよろしく陛下に申し上げ した。私はお世際は申したくありませんが、 つてゐました。それだけが気になつて居り ないつもりです。私は等置に御加勢 が生きて居ります わきにあな 用来な

> 本當のことを申せば、あなたがねて下さるの 信じることが出來ました。私の力は生きる には私の心がわかつて戴けることを私は で私は安心して御加勢が出來るのです。陛下

藤房。 下注さい。 ことが出來るのです どうか、陛下と、國民のためにお骨折り

藤房。正季さん、あなたも出來るだけお骨折り、ほな 正成。出來るだけのことはやつて見ます。

正李。 下紀さ それでは家へ上つて (畏まり)はい。 少しお休みになって

藤原。 休ませて戴いて又いろくうつくりの御話 はどうですか。 でも何ひませら。正成さん、一 ありがたら。それでは快元さん、一寸 緒に來て戴け

ます

11

膝房。 形成 Z, ものですね。そして皆のよろこぶ顔を見たい のですね 正成さん、本當にいる世界を來させたい Pe ( - 2.4

正成。本當に、私達が頭 い世界を來させたいものです。 正行、戦争どつとをして又相てくるン に描着

今度又南いちりをする時は花墳の形もかはる だらら。 てねたのだぞ。 お寺の形にでもするかなあ。 もう當分菊いぢりはやめた。

正季。陛下の御らんになった夢の話を聞 時、私はもう・・・死んでもいる、死んでもい いと思ひました。 いた

藤房。結果はどうでした。

快元。 およろこび下さ い。生命は陛下にさしあ

ると

藤房。 げ それでは一緒にすぐ、來てくれるのです 中しました。

藤房。 快元。 いろお話しませう つしやいました。 さうですか。それ それはあなたと御相談の上できめたいと では弱を見ながらいる

快元。(大きな摩で)正成さん、正季さん、この 菊を一つ戴けないでせらかね

正成。差上げませう。正季、一緒に行かう。

藤房。 正季。 はい。 あらたまつ

ひます。 るやらにして、いろく一御相談申したいと思 のことと思ひます。私達は弱を利見してる からず。私のことは快元さんから 御打抄 かは致しま 世 とんが悪 #3 聞き

> 正成。 つて 民まりました。 おあ 正言 その弱をこれで切

Œ 季。 はい。

藤房。 ひます。すぐ御一族をお 來て戴けます あなたけんからどうすれば一番 つれ下さつて、 T S III 笠置

正成。私の考へでは、私 たが、それ は面白くな はそれも考へて見まし と思ひます。

私の云ふことが時

K

おちてもおちないでも、

功を立てた歴史でもありましたら、皆さんが

藤房。 どうしてですか

大つては、川にすみなれた魚が御殿の泉水に 世成。私は田舎者にすぎません。皆さんの中に 正成。私は田舎者にすぎません。皆さんの中に 置では 私の世界ではのこらず生きてくれますが、登 も笑はないでせら、私のも 作ら考へてゐたことをそのま」實行しても誰 らず生きます。私の机で考へたり有を 皆、私を信じてくれます。私の考へはのと 處の主として働きたく思ひます。其處では と思ひます。私はやはり住みなれた川で、其 くなり、私のしたいことが一々出來なくなる 入れられたやらなもので、私の自由がきかない 生きないと思ひます。 つてゐるもの は

藤房 せぐことが出來るとお思ひですか それであなたのお力で四五十萬の あなたのおつしやることは一々御れ かをふ

正成。田來るとは明言は田來ません。し 一つに集めるよりは出來るだけ分つ方がい 集まることが大事です。私の過去に大きな武 もち耐へて見るつもりです。それに敵の力を かと思ひます。職ひには何よりも力が一つに らにかして日

日本全國の同志が立ち上るまでは

見たいのです。 思ひます。私は自分の考へた通りをやつています。ないは、かないない どうし 問いて下さるかとも思ひますが、今の私では ることが意見を多くするにすぎないだらうと やうもないと思ひます。反つて私のる

正成。 藤房。もう前から義兵を上げる用意をしていら 思ひます。 ます。あすこは大軍を入れるには適しません が、五六百の兵で守るのには適當してゐると 私の考へではあの赤坂山がいるかと思ひ 何處にたてこもるつもりです。

正成。さらです。私は狩が好きなやうな顔をし てこの五六年の間、この近所、いたる處 L 歩いて見ました。そして二つの處を選びまし つたのですか。 こへですから即しますが、 一つは千剱破

ものだと云ふことを知らせてやれ。 天下の者が謀叛することを思はなくするやうでが、 きかだ おとしてしまへ、そして味方の力を知らせて、 1骨を折れ、北体家は減ぼすことの出來ない

大將。 作作。はつ。 られたやうなものだ。 特のものも、この娘をおとしそこなっては、わ みにもみつぶしてしまへ。春電を進ませる。 にのせてなげとばすことの出来る城を、「こ ざわざ關東から東がりに來て、鬼称を禁じくなち それでは全軍を進ませることにしよう。 あの小ぼけな城、 八片手

ものは早くゆけ。

正書 (赤坂城の内、城壁のそば。正季、和田(赤道県する) はらなせ 他に兵士数名

兵 兵士一。あく又あすこから敵がくる。 兵士三。まだつどいてゐる。特、こつちを目が (士二。一たい敵の敷はどの位あるのだらう。 ひつきり なしにやつてくる。まるで蟻のやう

> 切りがないだらう。 けて進んでくる。 あ 、來てはいくら殺しても

兵士三。なんだ、お前はふるへてゐるね。 兵士一。人間と云ふ奴はいくらでもゐるものだ 兵士一。武者ぶるひだ。お前だつてふるへてゐ る。 ね。との小さい娘をうつのに、あんなにかい つて來なければならないのかれ。

正季。 和田。本常に、之でとそ天下を酸にしたと云へ 兵士三。お前の顔色はどうしたのだ。 て來た。これだけくればはり合がある。 りません。 ないでせら。之ではいくら負けても恥にはな ます。男子にとつてこの位が快なことは少 とうくやつて来たね。之は面白くなつ

大将。こんなに呑氣な戰爭も滅多にやることは

出來ない。皆遠慮はいらない。早くゆきたい

和川。殿様にはきつといくお考へがあるでせ 正季。さら云へば、お兄さんは何處に 正季。力が満ちて來た。あのなかに猛虎のやう にとび込んで行ったらさぞ愉快だらら。

正成。(登場しながら)といにゐるよ。敵兵が 正季。來ました、來ました。何十萬と云ひたい やるのだらう。一つよんで來よう。 深山來たさらだね。

姚

程來ました。本當に雲霞の如き大軍が争つて程本ました。光等。なかなった。 やつて來ます。

正成。中々來るな。

正成。かうこなければ面白くない。來れば私の 正季。 思った通りのことが出來る。 ちへやつて來たのですね。 てしまはれたので、敵の全軍 笠置が落ち、 大塔の宮が何處かへかくれ がのこらずこつ

正季。 よ。 あの軍勢はすぐとつちへやつて來ます

正成。さうだ。やつて來さうだ。やつて來てく くる。之は思はないまうけものをした。さら だが、失張り居ないと見えるな。すぐやつて のだから、一人位は智慧者がゐてもいくわ がいくら馬鹿な敵でも、あれだけ人数が居る れれば私の思ふつぼに落入ることになる。だ いよくやつてくる。

, 王季、正遠、三百の兵をつれて、あ ずに堀を渡り出したら、 げにかくれてゐる。そしてもし敵が矢を恐れ ら、紫水の旗を松の嵐に吹かせてしづくと んでゐたら、私がこの旗をふるから、そし 間に來て魚餅がかりでせめこめ、又敵がこの をせめあぐんで引あげて甲冑をとつてやす 敵軍のやうな顔して 回り

藤房。 お子さんですか。 あ の大將になって ねる お子さんはあなた

大將。

たつた五百人?

それを味がは三

十萬

大將。

蟷螂が龍

罪はに

向ふと云ふ

は はつ

から云ふ はつは

男のことを云つたの

あら

向贫

つたことを後悔し

正成。 さらです

藤房。本當にいいお子さんです 正成。 くなつてゐるでせら。 ん莲が大きくなる時分には、 本當にさらしたいものです。(皆退場 世の中も餘程よすね。あの子供さ

第

第

赤坂城を望んで)

大將。 侍 います あれが赤坂城か、あの城で俺達に手向は あすこに 見えるのが赤坂城ださらで御座

智慧者であらう。狼に向ふ兎のやうな智慧される。それといっつけようと思ふのは、さぞかし自惚の强い

反でもどうすることも

出來な

かつた味方をや

大將。隨分身心 知らずにも程がある。下の兵を一手にひきう うと云ふ きやうで御座 0 手にひきらけようと云ふ、身の程 か。あの小ぼけな城 程を知らない奴だな。 あの城に何人位たてと あれで天

侍

B

つてゐるのだ。

さすの

でせら。

きつとあの城をあれでも天下

一の大きな城とでも心得て居るので御座い

ますものです

井<sup>®</sup>

中で

性に

F

はあんな男を

侍四。

皆のも

のが、一刻も早く

を陥れ

者であらう。

はつはつは

本常に田舎にはよく身の程知らずが居

IJ

一。五百人ださらで御座います。

せら。

侍二。 侍三。一丁申し上げ 大府。一本の村で作く家をさょへようと云ふ者 前達は仕合せものだ 人へんな智慧者ださらで御座います う。しかもその柱のか細すぎるのには、こつ 大勢でやつつけるのだから、 ない内に、鬼狩をはじめるとしようか。 ちの方で同情してやりたくなる。早く降夢し うなものだ。それで恩賞が戴けるのだから 百の人數でたてともつて、大路の宮が七萬のSacに別 のせて吹きとばすことが出來るやうな城に五 本當に任合せ者で御座 けるとと。さぞ智慧者であ と云ふ奴のことを云った言葉であら ますが、桶と云小男は 兎 がり をする 片手に 初

大將。 侍三。氏法に小敵と云へともあなどらずと云ふ 水 程知らず もつは むる。 るぞ。それ 成の 時分はふるへ上つてゐることであらう。身のじが てゐるであらう。 今時分はさぞ、粉軍に手 所 言葉が御座いますが、あんな小さい城で らせることを、皆のものに知らせてやれ。 つきはらつてゐる所を見ますと、何かたの ので安心してゐる。馬鹿な奴だ。 があると見えます。 天下の見せしめとして不相應な事美を 首をとつたものには、厚い恩賞をとら お前はいつもに似合はず臆病者になつた (特別登場 あのおちつき 自分より賢いものにあつたことがない 生かしておいてはならないぞ。 楠 正 1 は功勢としてはとるに足らない ムいましめぢや。必ず城にゐる なべ たべ自惚れから許り來て のな の魚の楠、今 Z

たがつてゐます。 いますか。 進軍の合圖をしてよう御座

大將。よろし 日星 \$ 早くち 0 小まけ な城に

つた。

を得るのだ。敵の人数におどろくな。 ひは味方の勝利だ。そして 云ふことにまち からつかはされ には毘沙 に背くのをおそれる。 ら自ら 政を 門人が をとられるやうになる為に神なる。 たも ひはない。必ず今日心職 ついてゐる。私は陛下 のだ。私を信じろ、私の 最後の勝利 削な る細

正成急いで退場

兵士三。ありがたい、ありがたい。大将は人間 兵士四。 兵士三。 兵士達。 兵 光がさし 八十達。 がやない、神様だ。私 膨つぞ。 本當だ。たしかに見た。 さら云へば私も見た。 本當か。本當か たのを見た。 ij がたい。ありがたい。戦は勝 は大野の役ろから後 うつぞ。

兵 八士四。 八七三。 な 毘沙門沢がくつついて ゐるのだ もう何が來たつて怖くはないぞ。 カン

八士達。 七一。來たぞ。來たぞ 計て、計て、計て、計て。 (外でさけび感開 たった。 あたつ べる。 た。 あたった。 成员 あ あ . る) た

正成"除 士達、逃げたぞ。逃げたぞ、逃けたぞ。 たぞ、勝つたぞ、勝つたぞ。 は逃げ出したぞ。是なみ うして 勝<sup>5</sup> れた

あったり、泣きだし に敵の方を見てゐる 兵士たち悠然まって、 たり をどつ -j-たり、だき iF.

正成。節かに。節かにしろ。 へほとたちがまる

正成。 らう。 で勝利と敗北は は質を聞して逃げるだらう。 しかしその時も、味方は な: 敵陣を目がけて に切り込む いけない。 敵はしりぞいた。そして今に休息するだ らべておけ。 その 時、山に行ってゐる仲間が だらう。 皆が の別をしらべ口 カン つて出なければならない。 その時、皆もち オレ る 0 心ず勝利を得、飲 だが一瞬間の主 だ Yilli ねきの と一緒よ 高 敵 をして 様が 15

兵 皆。 IE. 成。馬鹿な奴だ。 殺しにされてゐる時分と思つてゐ 士 36 からさう思ふのも無理はない。 一。殿様。私達はもう生きてはゐられな はつ。(んをしらべる のと思ってゐました。きつト しかし敵の人数が多すぎる 敵に今時分皆 まし

兵士二。本常にあの時は怖かつた。 嬉し

Œ. 成。 こから私達は怖くなくなりました。 語! 殿様 かに。敵は私達が追ひかけないので のうしろから後光がさした だがこんな 0 を見み

心してる。 も來たと思ふだらう。見てゐる。私の云ふこ除が出してあることは知らないから、咏芳で におり と味方の軍勢が正季と利田につれられて静か 度を示してゐる。見てゐる。今この嫉をふる にされな こゆくから。敵は城の外に三百人の軍 300 いために、 逃げたの 武装をといてこ がロ ので、 つちに 馬ば

とに まちがひはない

(正成、小高い處にのつて族を靜 かに三

兵 Œ. -1: == 0 成 そら、川て來たろ。 慶小る) はい

iE 成 う。耐事 ない功言 の小人数で、 반 ない大脈さ めにくると のおちついた、静かに進んでゆく はま 0 風になびく菊水の旗の美しさ。あ あの大軍に向ふのに一絲も間 あら かあ お前さ は思ってる はさらと思ってゐるのだら にぼつち あらはし な の人数で自分達を 0 で安心し切 た功名にまけ

さあ早く、敵に氣づかれないやらにゆけ。 た二百人の仲間も皆敵陣へ切り込むだらう。 あるすきを見て切り込め、その時城にのこつ 近づき、敵 が敵か味方かとあやしんで

恐れては 塀を切り に敵を射い 應者と見なす 得る。私の云ふことを聞かないものは敵の内 てゐる。私の云ふことを あなどつてゐる。必ず安心して、いつも練習 上向つては來まい。もし來れば外がはの妹 くまに千人あまりは殺すだらう。敵はそれ以 とさへ聞けば、百萬の軍勢も恐る」に足り につくまではどんなことがあつても静かにし やらに各自の場所について、そしていつも数 てあるやらに、私の合問を待つて欠つぎ早 一の生きる道だ。さあ、 てある通りをやるより仕方がない。それが 城にのこつたも いつも練習してある手なみでやれば瞬 いけない。敵も人間だ。私の云ふこ せばいる。敵は味力を小勢として からさう思つてほし しかし敵が堀を渡つて切り岸 のは、いつも教へてある 聞けば すぐに用意をする 心ず勝利を い。決して 兵

ટ (兵士たち、各自己欠をとり く。私は見廻つてくるから。(退場 の席につき、矢をしら

兵士三。 兵 兵士一。どうだ。敵の数はますくかえる 公士二。 大將は天から陛下をおたすけする役目を仰になって つかつてゐるのださうだから。 大将の云ふ通りやれば大丈夫だらう。 おどろ 礼。 난

(二人退場

兵 と云つたのださらだね。 が生きてゐる間は御心 -1: 一。本當に大將は陛下のお前に出て、私 やすくして戴きた

兵 ば、天下は又降下のものになると云 士三。そしてその時陛下はお前だけがたより お知らせを得られたのださうだ。 士四。陛下は大将の守護さへ だとおつしやつたさうだ。 おうけにな

兵 兵 子三。 八十二。 と神様のやらだ。 利用殿もさう云つていらつした。 正季さまなぞの大将をお信じになるこ

兵 兵士三。 公土一。 < l 40 つたね。 大將は反つてその方がいるのだとお それにしても、酸の多いのにはおどろ 0

+:

それにしても少し多すぎる。

兵士二。馬に乗つてゐる人間でも何干、 ある。 特に日 日光があたるので、見てゐると 何萬と

兵士一。よくも集つたものだな。 兵士二。本當に少し気持がよく 味がだが 勝利を得るのだららね。

兵士 兵十一。 兵士二。 ぶいい 云ふ通りをきくより他、生きる道はない。 إبرا もうからなっては仕方がない。大將の やってくるな。本當にやってくるな。 いくらでもくるさ。 やるより 化方がない。病人は醫者

兵 兵士三。 兵 兵 土四。 -Î: 1: 育汗がにじみ出て來た。 この気持は何とも云へない 敵は段々近づいてくるな。

兵士一。 兵 兵士四。 兵 兵士一。 (十:一) -H: 3 近づいてくる。 大将は、あれは人間ぢ 近づいてくる、 風一匹はひ川るすきも 野も山も敵だらけ 近づいてくる。 近づいてくる。 やないさら 手がふ

云ふことを信じる。私は神様の申し子だ。 りや矢の川意は出来てゐるな。皆私 (正成急いででてくる なかつた。 なかつ

れ以上の事をす

は何處

た

れよりも十分な用意をする

が出來て、

はあ

٤

0

面白

יל

~)

た

L

カコ

今の それ

私はちが

550 ために

天下の兵

和 TE

田

やうに

注

意しておけ。

成。私の考へでは、

初思

2

つからと

の城と

なが かし

城川來な

とを知つて

1

あの時分はこの城にたてともる

以上の

正成。 和 Œ. 成 作な 御 ٤ 腹等 四 五日分は 一杯たべてだね。 あ カコ

を一等に

してこの

3

10

たてこもって三

田

和田 正成。 3 んでしまった。然しいくら私の かわ が をすぐ作る すがかもする はい。 敵はこの頃はす 、つては出っ どらも いものだ。 おどし 戰 もら わけにはゆかない。殊に戦ひは ,きが御座 水ない。 の考へた生分も實行せずにす 非常常 もう少しは敵に賢い奴 油斷はないだらうが、 すぎた。 まける 0 に恐れて かり用心し 微はいつ又攻め わけにも ませ だが天下は度 の智慧で、 用心して ゆかな てゐる のて來る がねて いやら なほ油 ね。 いの 腹は

> の近別 くれなかつた。 味方の兵士さへ、私の本當の方 萬の大軍を玩具にして見せた。 がこの大軍の関みを破って逃げ出す もうこの域を見すてるのも惜しく であ そこねる計り るだらう。私にはこの城は る。 の人に催かの信用を得てる 私は指かずして兵を得、兵権も得った。だが之からは私は天下の情 だ。 何にかい ムおが 小さ があったら知 以中 すぎて來た。 前党 を知し ただけ は のは な 小つては 利はこ 40 兵を だ

田 らせてく しあるわ なたに おりませ 7 46 考 がなけ れ ば、 私党

和

Œ Œ. 成。 李。 私な 正等 李! お見さんにお任せして安心して お前はどうだ。 る ま

逃げ出た

ける かけ、

一緒に敵の そして近所の

風をし

まぎれ込ん

のに私達が自殺

たと云

ふ貯をたてさせようと

思ふのだ。

v.

<

て大軍は得意になって引きあ

け

るだらう。 しま

60

後は、私達は

いつでもす

,きな時に

兵をあ

げ

He

來る。

お前達に異存

あったら

ら北條でも死んだものは投

正成。 處までさへ逃げて うにで はう。 來するの 相手が二三千ならどうにでも 感心な心がけだ。それ でさへ逃げて とは全部敵の味方だ。 私達は武力で勝 は、五百の兵と、 なる かし私達の ゆけば 味方がねてく その家族 4. つととは西 なら私の考へ のたよること <u>ا</u> ک 私 なる。又何處 神 13° 水でなった 0 ならど より れば を云 だけ 0 出。 其表

> つてく ることが

50 私港の にとつては私達を生かして てゆくことが必要だ。 私法が死んだら、人々は北條の壓制 私達は生きるためには死んだ真似を さがし問さないではおかないだらう。 より仕方がない。 たるも 私達が 0 たよりに は全部殺さり の人は 生きてゐる限り、 たど私達をたよってゐる。今 なるのは私達許り それで私な れ、或は島流し しかし 達は死なずに生き おきたくないだら しそれ 彼等は私法を だけ北條方 に苦い Z だから

和 Œ IE. 李 H 成。 和り山で 御 御 祭と 去 せん

夜、私達は自殺したやらに見せ

かけ城

そして敵兵がそれに気

から

0

いて

カン

け

ればならない。

それでその内、

なるべく思の

なけ

は大丈夫向つて來ないと思ふがよく氣をつけたまれる歌 達二人はこゝをよく見はりしてゐてくれ。敵 てむてくれ。 の荒膽をとりひしいでやらう。年よりのお前 どれ、 私達もそろく用意

兵士六、七。はい。

兵士六。大將の大膽にはおどろいたな。 門に集まるやらに、知らせてくれ。私は城 (兵士六、七の他退場) それではそろく用意をしよう。皆に城 行つてゐるから

兵士六。正季さまや、和田殿ときたらなほ無鐵 兵士七。おどろいた。それに萬事が大將の云ふ 砲者だね。大將を信じ切つていらつしやるか すっことなる。 お安心し切つてゐても、あの大軍にあの小人 通りになるのだからおどろく。だが、いくら敵 して近づいてゆく、私達には出來ないことだ。 ら、少しも心配せずに、あの小人数で平氣な顔は いから中々無鐵砲だ。だが負けたら大鰻だ。 切り込むのは大騰すぎる。大將はまだ行

> 兵士二人。《同時に一あつ、切り込んだ。皆さわ ぎ川した。あい敵のあわて方 製で正成の聲)

正成の壁。城門をひらけ、かけ橋をおろ (皆のさけび 尊があ がる

兵士六。味方の勝利だ。味方の勝利だ。あの だ。味方のもののはたらき。劒をふり廻せば 敵のあわて方。鷹におひかけられた省のやう かにぶつかる。

兵士七。敵が逃げ出した。勝利だ。 前代未聞の勝利だ。勝利だ。勝利だ。 勝利だ。

兵士六。あの敵のざま。あのざま。 ありがたい。ありがたい。(学 (兵士七も不伏する) ありがたら御座います 伏し)毘沙門天 あのざま。

(赤坂城中の正成の室。正成、本を見て

正季。ですけど、兵糧がなくなつてはどらする

正成。 Œ 季。 少しも るる。 どうだ、面白 正全登場) ありません。

兵士七。さうさ、あの小人数であの大軍にこつ

正李c 正成。 IE. 成 力の出し所がなくつて国 和田はどうしてゐる。 兵士達ほどうしてゐる つてるます。

たね。敵はまだ安心してゐる。

の人間には出來ない。とうへ一敵陣に近づ からせめこむなぞと云ふ考へは、あたりま

> 正成。 Œ 45 退船し 切つてゐます。

だ。 どうも敵をあまりおどかしすぎたやう

Æ. 正常。敵も手をかへ品をかへて攻めて來ました くるのには困った。 成。 とうあきらめたやうです が、 攻めて来ないのはい」が、兵極のつきて どうすることも出來なかつたので、とう

香。 出來なかつたのは残念です。 をなさり過ぎたので、兵権をあつめることが 御心配なさつて、とりたてるのにあまり遠感 あの時、お兄さんがあまり農民のことを

正成。そのかはり、人々は私達が勝つことを心を て自分が又北條になるに過ぎな られない。人心を失ったら、戦に勝つたつ から望んでねてくれる。それは兵糧にはかへ て何にもならないからね。それは北條を倒

正成。和田をよんで來てくれ。

ことも出來ません。

正成。 正季。 和 はい。 (正学退場。まもなく和田と登場) あと兵糧は何日分ある。

田。 あと 四 五日でなくなると思ひます。

百姓の人流を見る上流やましく思ひますなというなど 事 成。 ど、この冬の れたら私はどんなにう ずの邪魔を なんでもはたで見る程、樂し ようとは思ひません。 オレ 生活が いでせう。 いものでは です 0 じけ 私 け れ

な ち カン たことは やりとげ がよくわ ないわけには かります。 ゆ 力》

だから私は泣いても張う にして居ります。 ŋ 藤房卿が笠置に行か いらつし ました。 私にだつて、その御氣持 身を ま はそれをお知ら 投げられた気持 あなたが、 たく です か、わから なり が私は存がくる 夜ばい すます。 又問 れたのをなげ に時々夢を見て泣いて せしよう The state of ないことを考 をお見せしないやう かけて、 かり 門の佐 とは思って居 すま いて大井河 す。 いっか を恐れてる の局が 私に正さ へる つつて

正季。

本質に存らしくなりましたね。

成。

ある、

もう櫻が

季。

兵福も

も段々集つて來まし

TÈ

成。

なんだ。 お兄さん。

正成。 E TF.

今度は千人の人が二

「年は能城する必要が

正成。左衛 行が居る 卵の心は淋しくなりすぎてゐる。 は 同情 IJ はするが、あの さ せんでしたら、私 の自殺さい 事があ も死に つたため れたことに たく

妻。 來ないとは 卵はのう すか せて見せる。その時、藤房順は左衛門の佐 だことがうらみ にす 多 局が生きてゐてくれ のことはよく 私 心の内を察して左衛 はさうは思ひま 1) 限らない。私は必ず又係をこさ 同意情等 なかつ たい気が します。 たらと思は せん。左衛門の佐 する。いつか父春が 門の佐の局の死ん 女の心は影 れるだらう。 は藤房 に藤房 6 0 私 加賀 -0:

成。

さら

6

な。

正成

下を初め、 のはたの

藤房 卿、

たちは

私なな

を本當に

いものです

わ が

ですが、行日 來る

々々一家のもの

一緒に生活

信じてゐて下さる。私は

0

たっ

私な

はどんなことがあっても、自分の心

心やすく

おぼし

8

めせとこの口ではつきり云の私は私の生きてゐる間

正成。 こび 生きてゐてく が一倍さ (正季登場) 的は短気 れる 礼 を起き る 今で、 して からい 11 私 6. け Hit. に膨 4. 40, つよろ 前类 かい

> 正季。大丈夫集りさら ます。 思つて居ります。 らない。 こんでさし上げると云ふも いてよろこんでゐるも 0 62. そしてあなた 少なくも三四千石はあつめなければな カコ 生きていらし です。 もう油断はしてねら 事は皆、 のも御座 階分 のかい、 利於養 の為 ます たの 吸々出て來 ならよろ 0 かと泣なに れ

形成。 季。 気にあ 後人道は、毎月、月初めに國から長糧をとり うそろ兵をあげる用意が必要 l) その時にお前は和田 たっだ。 は出 小丁二 るよ よせてゐるさうだが、 0 ますから ムった近り 大火夫です。 敵の海意は皆、 私 弘 来る はさつき山へ行っていることを考 あつ、赤坂城にたてこも 城を奪ひとることを考へた。さうす カン だけ つて水た 73 しかし、もう春に 多さく に築き、そして兵糧を十分たく 川雪 皆北條を心 意が つくるが 時の用意に と一緒に干劒 私の一學一動に集る 私 ればない 1110 原来る はそれを利 7 からにくんで居 前注は安心して かと思ひます。 わけだ。天水桶 なりまし 交敵がか つてねる湯 11-1-吸の城を私 川岩 して一 け

正成。 正成。 和田。 正成。 正 和 も亦面白い。(碁石をとりながら)楽し 内にありだらう。さあ始めよう。 引込んで、 てこつちがとりたい時はいつでもとれるから 季。 囲 7 成。 あづけておけばとられる心配はない。 その方が安心だ。それまでは今度は 今度は私は攻勢に出るよ。この城 和田も見てゆけ。 はい。拜見いたしませ 正季、茶でもやらない 兵 やりませら。 畏まりました。 それではさら云ふことにするから、 一達にもさら 木こりの眞似でもやるかな。 (碁盤をとつてくる) 云つておいてくれ。 みそ がも敵害 それ 山電に そし 明り日す

第

(正季石をおく)

慕

第

場

(正成 がりをして の際は れ家。 正成の妻、佛塩の 正成、櫻の枝をもつて 前で 73

正成。

もら櫻が

が咲き出し

た。 す

つかり春になっ

妻。あなたが逃げていらつした時程、 時は二度とありませんでした。あなたにもう に思ってゐたが、もう年年近 成。 がけず歸つていらつしたので。 お逢ひ川來ない てしま もう吹きましたか。本常に綺麗ですここ。 本常に赤坂城をぬけ用たのは昨日 と許り思ってわた 近くなる。 た所へ、思ひ オレ しいい

正成。あの時は實際あぶなかつた。流れ欠にも つた。 を見た時は、 も思ふが、お前や正行のよろこんでくれたの ら少しでやられる所だつた。思ひ出してもぞ つとする。死ぬと云ふことは何んでもな 本當に生きてゐてよかつたと思

妻。今もあの親音紅にお燈明をあげてお祈り がとまつてから、私は念佛をたやしたことは してゐた所です。一心稱名と云ふ所に矢 いません。

正成。 んなにられし やらになった。 あれから念佛をおとなへすると気がやすまる からやつて一生をくらすことが出來たら と云ふことがけ 不思議なこともあればあるものだ。私も いでせら。私はもら一 私の生命は私の生命 つきりして來た。 度あなた ではな

> ìE. ららら 本は関れるばかりだ。そして人々はいつまで 和な世の たつても平和をたのしむわけにはゆかないだ 深るのだがとおもふ。だが私はおとなしくし てはるられない。私が立ち上らなければ、日 は何にもし かったと思ふ。私に力さへたかったら、私に力 和智 しく不和にくらせる他の中にしたいもの 成。 るとどうしているかわからなく は時々自分がもう少し馬鹿に生れたらよったくじが 戦に 中にして、お前や正行と一緒にたの 生きてゆかなければならないと考へ ないでおとなしく幸福に生活が出 生れた以上は仕方がない。早く ZFC.

あなたはまた戦争をなさらうと思っていら しやるのですね

梦。 正成。 思ふ通りな平和な時勢をつくり出さないではい。虚 りかけた仕事を仕上げるか、死ぬ そして人々が自分の業をたのしんでやつてゆ をさまらない気持もする。秩序のある不和 とは思ふが、又一方、北條をたふして、自分 を選ばなければならない。 る世の 利 さらだ。私も男と生れた以上、自分の Y. あなたの妻です 中、私はそれをのぞんでゐる。 から、 平和にくらしたい あなた かどつちか 0 御店仕L 9

(106)

やすくし民を富まして見せることを約束され 東した。そしたらあの方はその時は、租税を 下を陛下の手におかへしして見せることを約 あの時のことを考べると生命は惜しくなくない。 ないた。私も一緒に泣いてしまつた。私はな た。二人は希望に燃えた。その時、 ないと思ふ。 る。約束だけはどうしても果さなければなら あの人は

正成。さらだ。あと一月程、間がある。 てよろこばしてやりませら。 之から 問がありますね。 和田の處に出かけてその話をし

正季。それでは兵をおあげになるのはあと一月

正成。何處かに正行が居たら、歸るやらにさう 云つてくれ。

正季。はい。(退場 ね。そして私は文正行と二人切りで淋しい日本。あなたは一月たつと文を出かけになるので、

正成。 をおくらなければなりませんのね。 それより仕方がない ぢやないか。

お父さん、唯今。

行。 何處へ行つてゐた。 和田の叔父さんの處へ行って來たの。和

> 田の叔父さんが馬になって坊がのつて遊んでた。 ねた心。

正行。 正成。さうか。それはよかつた。 はない。 お付さん、 腹がへつた。何かたべるもの

妻。すぐ御飯にするから待つておくれ。 正行。お父さん。いつ戦争にゆくの。今度は坊 戦をすると勝つのですつてね。 ばる よう もつれていつて頂戴れ。お父さんはいつでも のやらになりたいな。

正成。お前が大きくなる時分にはもう戦なんか しなくつてい」のだよ。

正成。だつて、その時は、天下は皆、天皇陛下 正行。いやだ! 正行。どうして。 しくしてゐればい」のだよ。 のものになって、四海はをさまり、 そんなこと。 皆おとな

正成。だが、こうなれば、お前も私といつでも に兎がりし つたりすることが出來るのだよ。そして一緒 のだよ。 緒に花を見たり、馬にのつたり、山へのぼ たり、川へ釣りに行つたり出來る

正 行。られしいな。坊は釣をしたり、 1) をするのは大好きなのだ。お父さん、今度、 トンボと

> 匹成。とつてやるとも。 坊に綺麗な鳥をとつて頂戴ね。 戦争がすんだらな。

正成。今度戦争がすんだら、お前に立派 正行。早く戦争がすむと を買つて上げるよ。 」なな。

なおあ

正行。本當了 さらしたら馬にのつて、 のぼりに行きませら を買つて下さるつて。嬉しいな、嬉しいな。 お母さん、お父さんが坊に戦争がすんだら馬 お父さん。嬉しいな、嬉しいな。 ź. お父さんと一緒に山ま

正成。あゝ、行から。

妻。そんなにさわぐもんぢゃありませんよ。 正行。 られしいな。られしいな。

正成。 正行。お父さん、お馬になつてくれない。 正成っまあ。 る 間はうんとよろこばしておいてやれ。 なつてやらうとも。 さわがしておいてやれ。よろこべ

流行。は お父さんをそんなに馬なんかにしてい (正行、 正成の上に馬のりになり)

いけ

正成。よろこばしておいてやれ。油筋をしてる るとはれるよ。

お父さん。はねたつて大丈夫。はい。け

正行。

正季。赤坂城は一日で 造は大事に大事をふまなければならない。 でびてしまったら、天下は治まる時は來ない であらう。國は常に二つの力の對立すること ないやうに用意しないといけない。私達が が川來るのは私達だけなのだから、手ぬかりでき ふ所だ。處がその一息の役目をはたすこととする。 とる 兵糧のつどく限りは籠城が出來る。 には味ががあつちこつちから立ち上つてくる つひに減むするであらう。今はもう一息と云い かり ておく方が だから用意が十 そして敵は前後左右に敵を受けて、 恐怖を感じないわけにはゆかない やつてくれれば、今度こそ何十萬 7 一般でも二般でも三年でも おちますか その他私の云つた通り手 一分田來るまでは私 その内容

> 劒破の城が出來上つたら、その時千剱破の城は、 までき素 に引あげるつもりだ。私の考へはわるくは たら京都の方までおどかして歩く、そして下 時をうつさず敵の城をおとし入れる必要があ を得る見込みもない。 してゐる時はない。又兵士を失へば、かはり だ。私達には味方はないから、城を遠まきに 城内に 上と共に。さらなればもう だらう。 はそれから方々をおどして歩き、田來 凱歌を上げて引きあげる。 だから兵をそこねず、 城はこ つちの 味なの兵

正成。米・大事だが、水・大事だ。またあの城では、一出来るだけその間に、兵糧をあつめます。三年でも四年でも籠城田來るだけの兵糧をあつめます。三のかます。

大丈夫一日でおちる。敵の兵糧を途中だけがある。

で奪って、味方を敵の武士や、人夫にばけさ

せるのだ。それを味方の兵が奪ふ真似をそして米のかはりに物具を入れて、城に

をよりのぼるにはかけ橋より他に選はない。 をよりのぼるにはかけ橋より他に選はない。 その時、それをやきおとすために油が必要だ。 十分たくはへるやうに注意をしてくれ。 工委。 承知しました。 正委。 承知しました。 とだ、私は出來るだけ多くの兵を呼びよせて とだ、私は出來るだけ多くの兵を呼びよせて もっ。すれば他の方がそれだけお留守にな して、ない。

丈夫か知れない。

あの人と話をしてゐると

私の決心が強くなり、私の心が清まつてく

正成。あの人はもう人民のとと許り考へてる

房卵もさぞおよろこびになるでせらっ

る。あの人が居てくれるので私はどの位氣

なる。
なら長くは戦を待てばいることにい。私遊は譲任ら果報を待てばいることにだった。
ならい。さら長くは戦をついけるもとは出來また。さら長くは戦を

正成。さらだ。今度こそ天下は本當に不和にな 正季。本當にお兄さん、今度こそ私達が千劍破 所へ。 下か 附介がは 季。その時のことを思ふと力がわきます。藤の めに 1.3 る気持で天下を御をさめになって下さいと申 を出る時は陛下を京都にお迎へ出來、天下が 不和をたのしむことが用來る時ですね。 が出來るだらう。そして租税はやすくなり、 るだらう。そして人々は泰平をよろこぶこと つくされると仰せられた。私はその時の げたら、仁徳天皇を手本にして、民のた 真心を信じないわけにはゆかない。 私にそれを哲はれた。今笠置にゐられ すらかにくらせるやうになるだらう。

正成。私は陛下のお前を下つた時、あの人に天正季。本當に珍らしいい」方ですね。

すると敵はよろこんで兵糧をとったつもりで

その時味方はわざとまけたふりをする。

٤

門を切り

切って出るに

ちがひな

するのだ。すると敵は兵

へ糧を奪はれては大變

兵士一。あまり評判がいるので少し高慢になっ 出した。だが大丈夫、兵糧はもう其處までたとなったいないないない たのだらう。 來た。楠はさぞくやしいだらう。 楠軍がせめて来たぞ。味方はあわて

兵士三。それにしてもあんまり利口がやない 兵士一。とうく、まにあけなかった。ざまあ見

(人夫たち、俵をどんくかつぎこんで くる。湯浸たち登場)

湯凌。御苦勞、御苦勞。十分休んでくれ。 人夫一。本當におどろいたな。ある岩 人夫頭。へい。へい。ありがたう御座いました。 人夫頭。こゝでようございますか。 人夫二。生命がないかと思ったよ。 本當にどうなるかと思ひました。

湯淺。さぞびつくりしたらう。 人夫頭。本常にびつくりいたしました。 皆、こ」へつんだく。 さあ

人夫頭。おかげで生命びろひいたしました。 げたな。あぶなかつた。一寸の所だつた。 (皆、依を持つて來ておいて汗をふく) 御苦勞、御苦勞。敵はあきらめて引き上

> 湯淺。まあゆつくり休んだらいくだらう。 湯淺。本當によかつた。幸先がい♪。さあ向う 人夫頭。ありがたう御座います。 へ行つて休むとしょう。

(湯後たち退場

兵士一。隨分びつくりしたらう。 人夫頭。びつくりしました。

人夫三。思ふ通りになりましたね。 人夫一。うまくいつたな。 人夫頭。しつ。 人夫二。 うまくいつた。

兵士三。本當にうまくいつたな。 人夫頭。ありがたう御座います。 人夫頭。まだ早い。 人夫四。 やつつけませらか。

兵士一。あぶなかつたね。 人た頭。える、もう少しでやられる所でした。 きにゆきました。 運のいる時は運のいるもので、 おあつらへ向も

人夫頭。よろしい。早くつかまへろ。殺すのだ 传。もう大丈夫で御座います。 けは許してやれ。

で揺さい。

(皆、兵士一、二、三、にかいる)

(人夫たち笑ふ。兵士も笑ふ。侍登場)

兵士一。何するんだ。

作。うまくゆきましたね 人夫頭。群を出すと首をはねるぞ。 兵士二。何するんだ。 兵士たちゆはかれる)

人夫頭。うまくいつた。皆、自 人夫達。はい。 をほどいて、用意をしろ。 大頭、桶正成になる。皆小旗を城壁 (皆、俵をあけてあわてて武装する。人 分のか くりの低

湯送。 正成。門をあける。 どうしたのだ。 (湯養たちは波鯛した兵士たちにかこま (湯淺たちとんで來る) にのつてふる)

正成。(挨拶しながら)湯浅氏、初めてお目にか 處でもおすきなところがありましたら、 その功によって、指さんをお許しします。何 かります。私は、植 い間、城を帯してゐて下さつてありがたう。 正成と云ふものです。長

4 (妻、涙ぐみ乍らうれしさうに見てゐる) どう。どう。はいく、 どうりへ。

## 場

(赤坂城の一部)

兵士一。だが相手は「楠 正成だ。どんなことを 兵士一。敵がせめて來るぞ。 兵士二。恐れることはない。あれつぼつちの敵 に何が出來る。

仕出かすかわからない。

兵士二。だが今日は兵糧のとどく日だ。らつ 兵士三。いくら、楠だつて羽があるわけぢやな い。この城壁をさらたやすくはとびこすわけ かりして兵糧をとられたら大へんだ。 がくるにきまつてゐる。心配なことはない。 ゆかない。その内には六波羅から、接兵

兵士三。心配なことはないさ。兵糧をとられ 兵士一。さら云へばさらだ。厄介な時に敵が攻 たつて、野気はすぐ來るからな。 めて來たものだな。見つからなければいる

兵士二。相手が楠でなければ怖くはないが、

あいつにあつてはどんな 謀 をつかふかわか

らないから困る。

侍一。職等が始まりました。私達も助けに行き ませら。

兵士三。お前はどうしてそんなに、楠がこはい 日玉だつて二つだらう。足は四本かも知れなめだ。 楠 だって三本手は持つてはゐまい、のだ。 楠 だ

侍一。敵が方向をかへました。何か見つけたの 湯茂。矢張り、弥水の旗だ。楠にちがひない。 耀のつくのがおくれてゐるのが氣になる。 け用心しなければならない。それにしても兵 けない。敵にとつて不足のない敵だ。それだ 一つやぶつて私の力を示してやる。だが敵が 楠だつて鬼神ではない。私は、楠の軍勢をくれる せめて來てもあまり遠くまで追ひかけてはい しかしいくら楠だって思る」には足りない。 (湯後、特を三四人つれて登場)

传二。さあ大へんだ。敵が兵糧を避んでくるのに、 いまない は を運んで來ます。 を見つけたのです。 にちがひありません。 そらい あすこから、兵糧

湯淺。さうだ。とう!~見つかつた。だが、つ げようとはしないで、佐気に戦けうとしてわ きそつてゐる兵士注も氣がついたらしい。逃

兵士

湯透、传たちと退場 どうだ、あれでも楠は偉

**特一。お願ひします。それでは早速、** 湯遷。さうだ、早く三百人程つれて助けにゆけ。 城は私が都してゐてやる。 助けにゆ

湯後。早く行つてやれ。 きます。

湯嬳。どうだ、味方の兵士は中々強いだらう。("停"、「忠場。 作一。はつ。

母二。本常に窮風猫を咬むと云ひますが、決心 湯淺。(沈默。暫らく見てゐて)味方の勝利だ 男ましく走り出したぞ。敵は兩方からはさま ぞ。らまくいつた。敵は逃げ出した。接気 と云ふ奴も聞きしに劣る臆病ものだ。さあし した兵士程强いものはありません。 きさすがによりぬきの兵たけある。楠の兵もさすがによりぬきの兵たけある。 情の (tight (3 つ迎へに行ってやらう。 れると六へんだと思つて逃げ出したぞ。 楠 攻めあぐんでねる。

兵士二。風評と云ふものはあてにならないも だなっ

兵士三。それ見ろ。楠だつてたいの人間だ。 日が二つ鼻が一つさ。 あ は 11 つけい

おまか

4

いたします。

はさぞよろとぶだらう。らんとよろとばすが ♪、すると力がなくなり、生命が惜しくな

れならこから逃げるとしよう。宇都宮

和田孫三郎。 無理な戰ひをして、勝つてもこつちの兵士のなり、 くたり、敵の費がますく多くなって、 らっさてくく美しいことで御座らう。 人間の神經や、力には限りがある。其處をおりが、から、ない。 攻めこむかわからないので、たえず不安をうせ そして相手をよろこばして、生きることのた る。さあ、えから一つ逃げ出すことにしよう。 んな奴にぶつかるには味方の生命は大事すぎ はない、たび一人でも多くを殺し、差しちが 敵は心を一つにし、生きて節るつもりのものにきころなっと ず、小敵をあなどらずと云ふのはこのことだ。 生命を多く失ってはならない。大敵を恐れらのを整ちのなりを 内からくづれるやらになるだらう。それには 日の晩から、山々の峯には松明がとぼるだらずの晩から、雪く、盆には続き どかして戰はずにひきあげさしてやらう。明 けるだらう。大軍でないから、用心しすぎる。 かしさを知らせてやらう。そしていつ私達が へて死ぬつもりで來てゐるにちがひない。 私にまかしてくれるだらう。 おまかせいたします。 萬事は 遂る

> 二人。はい。 るから、それではすぐ逃げるとしよう。

## 75 場

字初宮。「精の奴はちつとも出て來ないな。 さて來たかと思ふと、松の音と、波の音ばか るで幽観のやらな灯だ。毎晩川々にあかりを 1) つけて、今にもせめよせさうな姿を見せて、 だ。 (天王寺の庭。タ火をたいて宇都宮其他 四五人あつまつてゐる) ま

宇都宮。俺はとの矢で楠を射殺してやるつも 作一。殿様の武勇のほまれにおどろいたので御 座いませら。 生命具加のある奴だ。

りだつた。

作二。京都では、楠に勝つことの田來たのは殿 宇都宮。そんな話 様許りだと云つて、大層な評判ださうで御座養 いますね。

字都宮。それにしても一難して、このたであ 侍三。凱旋なさつたら京の女たちはさぞさわ ぐでございませら。 へすれば天下に恐るいものはない。何しろ赤 つを殺してやりたいものだ。あいつを殺しさ

> くせめて來てくれればいくのに。篝火だけで は相手にしゃうがない。今日も亦今に篝火を といふ奴だから、敵にとつて不足はない。早 坂の城では三十萬の軍勢を玩具にして見せた

たくだらう。

侍一。本常に気味の悪い、関題のやうな敵です ね。

侍四。あ、火が又つき出しました。 宇都宮、一つ、二つ、三つ。 た。お、美しいことだ。 おしついた、つい

字都宮。おどろいてはいけない。敵の策略なの 侍四。段々近くになりました。 だから、火の数は毎晩々々ふえてゆ だ。 おどかしにすぎないのだ。幽靈にすぎない くがたじ

作一。それにしても今日の火は又格別です。 まない。 は何萬ゐるかわからない程です。 敞雪

侍四。海にも、山にも、野にも、林にも、 字都宮。臆病者奴。聲をふるはすな。 字都宮、さすがに楠だ。中々味なことをやる。 に心をよせるもので一ばいと見えます。 随病者のすることはち がつたものちや。

字都宮。油點をするな。火は近づいて來たぞ。 特四。正體のわかつた敵なら恐れはしません

して下さい。

湯凌。(正成の前に平伏し)今日から私達をあるだけ手向はないものを殺しはしません。何私達は手向はないものを殺しはしません。何處へでも勝手においで下さい。 にんても いいかい 私はあなたを 悩みません。あなた正成。いや、私はあなたを 悩みません。あなた正成。いや、私はあなたを 悩みません。あなた

なり 4 やうな人にあつたことはありませ なたの臣下にして下さい。私はまだあ ひま ところのある人は行かします。 下泊さ あり 20 い。手向 がたう。 のはよろこんで家來にします。 あなたの家本の人達の意見を聞いる。それでは今後お互ひに助け ふものは殺します。行きた それでは今後お五な 私の家来に ひに助作 なたの

へ下さい。 特達。(正成の前に、跪・き) どうか 家來 特達。(正成の前に、跪・き) どうか 家來

お加油

正成。ありがたう。あの人造の繩をほどいておでは、あげ、私造は一寸前までは酸だったが、人をは他のいる味がだ。こんな嬉しいことはない。それではあつちへ行って体むといたしませう。

湯造はい。

兵士二。どうだ。楠・正成は矢張り偉いだらう。(皆退場。兵士一、二、三、一番おくれる)

野いやうだ。 兵士三。当は完つ、桑は一つだが、俺達よりは兵士三。当は完つ、桑は一つだが、俺達よりは兵士一。 林賞に感心し切つた。

天下に散なしだ。ありがたいぞ。ありがたい天下に散なしだ。ありがたいぞ。ありがたいぞ。ありがたいぞ。ありがたいぞ。ありがたいぞ。

兵士一と三。うれしいぞ。うれしいぞ。

# 第三場

田孫三郎。殿樣、敵がまた攻めて來たさうでてゐる。和四孫三郎、湯邊登場)
てゐる。和四孫三郎、湯邊登場)

和

正成。さらか。

和田孫三郎。宇都宮が大粉で六七百 騎ださう です。今夜は 柱 松に 陣を とつてゐるさらでです。今夜は 柱 松に 陣を とつてゐるさらでです。小人數ですから、今夜遊襲して追ひ散らしたらどうかと思ひます。先日降田高橋の五したらどうかと思ひます。先日降田高橋の五したらどうかと思ひます。先日降田高橋の五したらどうかと思ひます。先日降田高橋の五したらどうかと思います。

注にこれでけ酸の注意をあつめるだけが仕事

劒口

剱破の城

が出來るまで、私達の實力

ほこり はならない處に 成。 さら を持つてる -いい 世 8 こんで來た。 それ 前さ 6 は敵 カミ だから陣形 せめ 大大軍 こん

そしてそのために鎌倉や、

六波羅の守りが薄

は私達を恐れて、大軍をさしむけるだら

ひかぶらすこと

が必要だ。すると敵

私達は兵を大事にしなけるととはなった。これでは、その勝利を得ることはなった。 て小敬に ては、味み してお あ萬事を私に任せて、安心してほしい。私に 間で來られては、味方はつひにらでもあとがある。入れかはり は小人数で來た所を見ると敵は非常な決心を 相手が気づか 7 は一度勝を に、とりもどすことが出來ると思はれる。ま の内にはこくを一人の兵士の生命をそこねず しくなる 0 がくづれて立てなほすひまがなかつた。 ひきあげよう。字都宮は坂東一の弓矢とり それに從ふものは皆、生命 だからこの際私は一 いわけ 方に のを持つて戦はう。私には二三日 勝 先方にゆづつて、こくを職はず った所が名響に はないであ れし、臆病風がふき、生命が借 つばく兵士 が Ch なけ むづ ららが 職つてこの一戦にか れ 度と見る かし ない。敵には ば ならない。今度 兵心 知 红 を多くそこ いて、そし らずの連中 つかれて最 たちかは

正成

ありがたら。

正成たち退場。百姓

たち見送る)

正成。 百姓達。 一來まし りがたう。 お目出たう御座います。 ありがたう。

湯浅。 和田孫三郎。本當にこんな美しい景色を見たこ とはありません。 火が綺麗です ね。まるで畫のやうです。

正成。今 持つてゐる松明で、 す。見ていらつしゃい。(情養に)お前達の が消えます、すると方々の火が一度に消えま でせら。今にこつちから合圖をすると、 に三つ輪をかけ。 、あの山の上で火が盛んに燃えてる あの器に向って、頭の上 あ

侍達。 正成。 はい。(松明で頭上に三つ輪をかく) さあ家に入りませら。 (山の火消える。他の火も消える) 侍急いで登場。正成に書面を渡す。

正成。やつと千剱破の城も出來たさらです。 百姓達。御機嫌よう。 (百姓たちに)皆さんどうもありがたう。 つまでもおたつしやでゐて下さい。 正成見る) 御身體をお大事に。

> 第 \_

第 場

一劍破城內

正成。 相手にして戦ふことも出來る。 はおろか、四年でも、五年でも、 (方々調べ年ら)よく出來た。之なら三年 (正季、利田正遠、正成を案内して登場 日本國中を

正成。 正季。 正季。お兄さんはおく ね。 で、 もうすつかり元氣になつた。 味力も方々から頭をもたげたやうです お兄さんが方々あれ廻つていらしつたの 大丈夫。昨日はぐつすりね たびれになつたでせう。 たので今日は

正成。大塔の宮を初め、 しこの城だけはおとすことは出來まい。私が けにはゆかない。敵はあまりに が兵をあげた。しかし之等もたよりにする 内にあるとは思へない。私は人間の力を知る。家来になるだらう。だがそんな人が人間のの家来になるだらう。だがそんな人が人間の やうな人があったら、私はよろこんでその人 へに考へたこの城をおとすことが出來る 赤松入道、 大勢だ。 平野人道達 しか わ

幕

つてゐる。

らう。

正季。 正成。 そして今度こそ本當に天下を親ら御治めにな す。 るとかいであったさらですね。 は、 皆、それを信じ切つてよろこんでをりま かいてあつた。

正成。 Œ 恐れ、味方はたべ私達許りをたよりにしてる なびき、甲冑や武器がか 李。 更に大軍でせめよせるだらう。 る。赤坂城にこもった時とは おとすことは出來まい。 一ばいになるだらう。 は見物で御座いませら。 この前のやうに人が一ばいになり、旗が 可愛い奴だ。今にあすこあたり、人間がは、ころ 敵はたど私達許りを 10 やき、馬が明く様 ちがつて今度は だがこの城は

正季。聖徳太子様のおかきになった未來記 ら出る時は、陛下を京都にお迎へする時であ 内應者は田るとは考へられない。この城か は十分にあり、水 り、落ち入ることはないだらう。そして兵糧 と水がつどく限り、 とのあるのを知つてゐる。 陛下が來年には京都におかへりになり、 人間には出來ることと出來ない 水はまたありあまる。そして そして内態者が出ない限 この城 なら兵糧 (115)

特は十分に用意してあるだらうな。 特一。え、、十分に用意してをります。 特一。え、、十分に用意してをります。 な。居ると見せて居ず、居ずと見せて居る 数だからな。來るやうな顔して來ないかと思 がた、其處にのこつと來る奴だから、油騰を しては駄目だぞ。

紀っどうです、今日は文特別に火がもえますね。(紅と清原登場)(紅と清原登場)

特別のでは、 を対しているます。 では、 を対しているかも知れない。また何處が低を荒してるるのかも知れない。また何處が低を荒してるるかも知れない。また何處が低を荒してるるかも知れない。こんな幽霊のやらな敵を相手にしたのは初めてで、さすがのれなどうしているかも知れない。こんな幽霊のやらな敵を相手にしたのは初めてで、さすがのれなどうしているからなくなつた。

下下す。こうご、は、なび、は、、、。ことにいと思ひます。 いと思ひます。 きっこのまへではとても皆、辛物が出来な

宇都宮。どうだ、皆、幽霊と戦ふか。それともいるか。

宇都宮、それでは歸るとしよう。 宇都宮、それでは歸るとしよう。 宇都宮、それでは歸るとしよう。 でおき、それでは歸るとしよう。

清原。それでは都に歸ることにしよう。 (二人退場) (二人退場)

敵が來たのかと思はれて、神經が休まりませ

ん。死ぬるのは皆平氣だが、之には閉口だと

ます。大の遠映、松風の音、波の音でも一々

申してをります。皆、つかれて來まして、戰

ふ勇氣もなくなつて來ました。いくら勇氣づ

生都宮。皆、よろこんでゐるわい。 (奥で、歡呼の廖聞える)

それではい

そいで引あげよう。

百姓一。とうく、引あげたな。逃げるのも早い百姓一。とうく、引あげたな。逃げるのも早い

百姓二。 は 様はなんと偉い方だらうな。百姓二。 様様はなんと偉い方だらうな。 なさらないし、お逢ひしても丁寧ない 4 方だなさらないし、お後の人と母い方だらうな。

百姓四。本當にいる方だ。逃げたことを早速お百姓四。本當にいる方だ。逃げたことを早速お

馬を走らせただからな。

百姓二。それちゃもうぢきいらつしゃるな。 百姓一。あ、もういらつしゃる。程常にあのだ はおとなしい、いゝだだよ。おいのはなれを お貸ししただが、百姓の眞似もお上手だつ たよ。そして今日明日には又こゝへ歸るのだ たよ。そして今日明日には又こゝへ歸るのだ

百姓四。うはさをしてゐれば影がさすと云ふが百姓四。うはさをしてゐれば影がさすと云ふが(正成、湯淺、和田孫三郎、その外五六人(正成、湯淺、和田孫三郎、その外五六人

見)隨分御世話だつた。おかげで勝つことが正成。とうくく又歸つて來ましたね。(百姓を

にゐたが、あとで考へると、あやしいと思ふ つたのちゃないかと思ふよ。大勝は中々喰へ つくり話かも知れないぜ。どうも俺はあの場 のだ。場主とぐるになって、あんな不をつく だが大將のことだから、もしかしたら、

兵士一。さら云へば人を購すことはうまさらだ

兵士二、佐達は今に處々から味方が出て、北條 だ。何しろ今迄、いろり、偉い方が出て、何 萬と云ふ軍隊で戦つても一度も勝てたことは てゐるが、俺は中々北條は倒れないと思ふの 他に味方は一人だつてゐないのだ。大將一人際、今然、ひり た。吉野もおちてしまつた。もうこの城より ないのだかられ。赤坂城だつておちてしまつ をぶつたふしてしまふと思つてたのしみにし 力んだつて何にもならないと思ふよ。

兵士二。それが味方が方々から出てくれて、敵 兵士一。だが俺は大將だつて、馬鹿ぢやないか ら負けるときまつた戦ひはしはしまい。何か 勝つ見込があるのだらう。 が、それがいつのことかあてにはならない。 本陣があぶなくなるのを待つと云ふのだ

兵

王

一。だがこの大軍ぢや、薩府や、六波羅

俺達は千人足らずで、何百萬と云ふ限りのな 合のない仕事はない。 い敵を相手に職つてゐるのだから、こんな服

兵士一。そんならどうすればいくと云ふのだ。 兵士二。他にしやうがないから、とくにゐるよ り仕方がないが、心細い話だ。

うね、

兵士一。俺はそれを本當と思ふよ。敵の捕虜の 兵士二。そんな話だ。何處から聞えて來たの 兵士一 赤坂をまもつてゐた連中は、降参した ら一人のこらず殺されたさうだね 又つくつた話かも知れない。 か。降夢したがるといけないと思って大將が

兵士二。信じられる者は仕合せだ。大將は今に 兵士一のお前と話してゐると段々心細くなる。 兵士二。どつちにしても修造はことにゐるより 仕方がない。だが、心細い話だよ。 るる。だが墓府だつて、六波羅だつて馬鹿ば も方々から養兵がむらがり起って、幕府をたちく 俺は大将の云ふことを信じてゐるのだ。 話作 將が考へるよりは考へてゐるだらう。 ふしたり、六波羅をたふしたりすると思って かり集つてはゐまい。自分のことだから だからな。

> はさう兵士が残つてゐるとは思へ ないね。

兵士一。さうかな。人間でどの位ゐるものだら 兵士二。馬鹿だな、貴様は。天下は廣いものだ。 人間はいくらでもゐるよ

兵士一。さら云やあ、本當にさらだ。今度は少 兵士二。いくらだつてゐるね。もう俺達の手だ つて五六千の人は殺したらう。だが少しは えてゐるのだからな。 つたかと思つて見ると、へつた所でなくてふ

兵士二。それ見ろ。いくら殺したつておひつく ものおやない。そして味方は五六百も殺され て見ろ、もう手も足も出せやしない。千人殺 ると、ふえてゐるのでがつかりする。 しへつたらうと翌日たのしみにして起きて見 されたらおつりが出る。

よ。だが、いつになつたら、俺達は故郷へ歸れていた。まあ、そんなことを云つておどかすな れるのかな。

兵士一。本當にいやな風がふく。 兵士二。あの世に行つたら跡れるだらうよ。 正季。中々寒くなりました。 が本當にあきくしたな。 (正季、和田正遠登場 だ

正成 見える。 が恐ろしい敵とは見えず、可愛い蟲のやうに と、人間は蟲けらのやうに見えるだらう。だ ろの陣幕がはられ、旗がなびき、人が往來す るのはさぞ美しいだらう。ことから見下ろす 。さう云ふ景色が見られるのも半年ぶりだ あの木かげ、山かげ、谷あひに、いろい

"įr. 兵士二。本當だ。毎日々々同じ日がついく りだ。 士一。戦にはいつも勝つが敵は益々ふえる許

丘 日まで元氣にしてゐた人間が一人々々死んで 八十二。そして味方は少しづつへつてゆく、睛

ゆくのはいやなものだ。

兵士二。酸の何百分の一切り死なないが、しか 兵士一。俺達の仲間も段々へつたね。 には仲間も三四十人は死んでゐる。 し赤坂城にたてともつてからのとの二年の間

正季。この谷々は今に人間の死骸にうづめら

血は流れて

川をなすでせら。

正成

土地はさぞ肥えるだらう。さあ残つた處を見とす

兵隊は可哀さうだがやむを得ない。この

兵士二。もう数へるのはよしてくれ、随分死ん 兵士一。もつと死んでゐるだらう。山田も死ん だ。江崎も死んだ。木田、高崎、大井、大村、大村、大村、産村、産村、産村、大井、大村、

兵士一。山田も、木田もいる男だつた。 兵士二。本當に江崎はいる奴だつたな。 兵士一、生きてゐるのが不思議な位だ。 兵士二。 らな。 いですんだらう。 大井が生きてゐたらこんなに退屈しな あいつは話がらまかつたか

兵士一。死んだ奴の夢を見る程いやなことはな おき君もくるね、なぞと云ひやがつた。そつ としてしまつた。 いれ。昨日も山田にあつた夢を見たが、もう

兵士二。本當に死んだ奴の夢を見ると氣持のわ つた。

兵士一、お前は江崎とは仰がよかつたからな。 兵士一。 兵士ニッあんないと奴はない るいものだ。だが江崎の夢見たら泣いてしま 本當にいつになつたら故郷に歸れるの

兵 兵士二。歸る前には死んでしまふだらう。 かな。 くれ。俺は百までは生きるつもりなのだから 730 士一。そんな縁起のわるいことは云はないで

兵士一。 兵士二。 そんならお前はすぐ死んでもいいの あは、」。然の深い奴だな。 3

兵士二。之は今に雪が降ってくるから知れな 兵士一。同じこつちやないか。おく寒 兵士二。俺も死にたかない

兵士一。雪模様だ。へんに寒いな。 兵士一。それでも大將は、來年になると天皇性 兵士二。大將の云ふやうに、味方が出てく 許りに見えるがね。 だらうかね。なんだか俺には益々敵がふえる 下がおかつりになると云ふ線言の本を御らん れる

正季。どうかお調べ下さ

(三人退場)

せてもらふか。

(前と同じ場所、 兵士二人見張りしてゐ

兵 兵 兵士一。寒いね。 土一。 た士二。 いやな風がふく。

兵 もうあきくしてしまった。 土一。いつまでこんな目がつじくのだらう。 士二。本當に冬になった。 勿體ないね。

正成。 お前達はこ」にゐたのか。 (正成登場

正成 正季。 しようと思つてお前の處へ行つたら居なか たので、何處へ行つたかと思つてゐた。 何か御用ですか。 別に用ぢやないが、退屈したので、話を お兄さん、敵は益々ふえますね。

正成。 りがたいことだ。 もうすつかり怖がつて攻めて來す

正成。どうしたらおとすことが出來るか考へて

ゐるのだが、まだい」考へが出來ないのだら

正季。お兄さんが敵の方にいらしつたらどうな

正成。守る人によるが、まあ兵の数は五六千に 少し馬鹿にも念が入つてゐる方だらう。穀つけ、はかけるかのであるからい 5 ら。これだけの人間を遊ばしておくのは少し ば、 ぶしにすぎないからね。それだけの金があれ しておくな。十萬以上の兵をこゝにおくのは へらすね。しかし後から敵がせめると困るか 五六萬はいつでも援兵に出られるやらに まだ面白いことはいくらでも出來るだら

> もつて出てくる (兵士三、藁人形に甲冑をつけたものを

> > い内容

兵士三。之でよう御座いますか。

正成。結構々々。 正季。之はなにになさるのです。

正成。之はあそびだよ。あまり敵がせめて來な 思ふのだ。 いので退屈だから一寸いたづらしてやらうと

兵士三、との通りのを二三十つくればい」ので

すね。

正成。うまくゆくかどうかわからない所が又面 兵士三。皆に話しましたら、皆大よろこびでう 正成。さらだ。 白いのだ。 まくゆけば面白いがと云つてをります。

正成。さつき一寸思ひついたのだが、この頃皆な 正季。それをどうなさらうと云ふのですか。 欠叫びしてそして少し位矢を射つて引きあや やらうと思つたのだ。之を明日くらい内に二 退屈してゐるやうだから、眠けざましをして とうくとび出したと思ってあわてて向って げるのだ。すると敵は味方が死にもの狂ひで 三十門の前にならべておいて、皆が一度に、 くるだらうと思ふのだ。するとこつちは門の

正季。 人間とまちがへて、死に物狂ひに向ってくるに覚 中に入つてしまふのだ。するとうすぐら と思ふのだ。其處で氣の毒だが、こから不を に、ねぼけ服と來てゐるからこの藥人形を だ、うまくゆきさうだらう。 おとして、つぶしてやらうと思ふのだ。どう

正季。 時は敵に油断をさすことが必要だつたが、今ときではゆだ 敵の兵隊が逃げ出すと困るからね。赤坂城のいまでは、これには、これになった。 形をつくりませう。 度は敵を恐れさすことが必要なのだ。 それでは皆と一緒に私達も手傳つて夢人 時々は敵の荒膽をひしいでやらないと、 それはきつとうまくゆきます。

正成。それも面白いだらう。 (兵士一、二の外退場

兵士二。さらうまくゆくかな。 兵士一。らまくゆくだららよ。

長崎。 工廳。誰の許しと云ふこともなかつたのださう だ。 です。朝まだきに敵がせめよせるやうな氣配 又やられたのか。 (敵の陣屋。大将たち集つてゐる) 誰の許しでやったの

和田。百萬にはあまるさうですから。正季。酸は益々ふえてきましたね。和田。深いない。

和田。陰分いろくのことを敵もやつて見ましな郷に魅りたいでせらね。
な郷に魅りたいでせらね。

たね

正季。だが兄の智慧はその上その上とゆくので正季。だが兄の智慧はその上その上とゆくのですかられ。

正季。さらです。入思、これのようとでせめてないでせら。今度は敵がどんな方法でせめてないでせら。今度は敵がどんな方法でせめている。

和田、敵はもうすつかりとの城をせめおとすこれので、今度は兵糧ぜめでもするつもりでせたので、今度は兵糧ぜめでもするつもりでせたので、今度は兵糧ぜめでもするつもりでせたので、今度は兵糧がある。

でせう。私達の千日分を一日で食ふわけです和田。日に少なくも 百萬として 六千石は食ふね。

正季。大した費ですね。 正季。大した費ですね。

いらつしゃいます。のです。だから敵の兵がへること許り恐れてのです。だから敵の兵がへること許り恐れて利用。其處があなたのお兄さんのつけこみ所な

正季。さうです。兄は敵がふえる废によろこん

和田。からなつてはどつちの兵糧がながくつどれた云ふことで勝負かきまります。あいつをを養はなければならない、百姓達は隨分をを表しなければならない、百姓達は隨分をを表しないという。

正季。今の世に生れて、紅の様でない人間があるでせらか。いくら高時でも枕を高くしてねるわけにはゆかないでせう。夢のなかにきまる世界が、の族が忍び込まないともきまらないでせずか。世界が、の族が忍び込まないともきまらないでせずか。

和田。それはさうです。百萬の人数でもおとすれて、彼等の語りを傷つけることかわかりまんなに彼等の語りを傷つけることかわかりまんなに彼等の語りを傷つけることかわかりま

正孝。それに反して味常にとつてはこの域がおれいので、兵をどん~~ふやすのでせら。しかいので、兵をどん~~ふやすのでせら。しかしふやせばふやす程、自分達にとつて危険なしふやせばふやす程、自分達にとつて危険な

正季。其處が選のつきとぶふものですね。それにしても、北條の力もともかく大したものでは、すね、之だけのものをこ、に派遣してまだ、すね、之だけのものをこ、に派遣してまだ、すね、之だけのものをとぶふものですね。それせうから。

和田。それは日本全國をともかく押へつけてゐるのですから。しかし私達の同志は大きな川のやうなもので、全部を押へつけずに、一部許りを押へつけるのに夢中になつてゐて、手許りを押へつけるのに夢中になつてゐて、手許りを押へつけるのに夢中になつてゐて、手許りを押ると、何處からか、是をやぶり世話が出來ると、何處からかとをやぶり出すにちがひありません。一つ堤が切れ出したら、もうしめたものです。

和田。中々、何事も思ふやうにはゆかないもの正季。堤はやぶれさらで中々やぶれませんね。

がひらけるものですね。 正季。本常にさうです。そして思はない時に遊

和田。ともかく 私 達は油斷は出來ませんが、た和田。ともかく 私 達は油斷は出來ませんが、た正季。本常にさうです。兄が死なない限り、私で生季。本常にさうです。兄が死なない限り、私で生きない。

和田。さうです。あなたのお兄さんがいらつしせん。

东

思ひます。それでけ今日の食識は之でやめる おとすことが出來たら、大した恩賞があると

としませう。之は私ごとですが、今晩私の

長崎。それでは後程、私の處によこして下さんだった

それを聞いた上で又御相談することにし お話のことがうまくいつてこの城を

乗ってゆくのださっですが、くはしくは當人

お聞き不さい。

兵士。敵はますくせめて参ります。

南部。 長崎。 それでは今日の會議は之でやめます。

南部。私の家來に、一人中々の智慧者が御座 長崎。何かい、御考へがあるのですか。 今朝の戰ひでも、皆に、城のそばに近づくな すればすぐおちるのだがと申してをります。 まして、いつもこの城を、自分の考へ通りに 一人ち生命をおとしたものは御座いませんで きになったらどうかと思ひます。 した。そのものを御召しになって考へをおき と申してとめましたので私達の仲間のものは

竹 處で又連歌をやりますから、お氣が向いた方とう。これか は おいで下さい。 ありがたら。

### 71 場

(正成、一隊の兵士をあつめ、皆水はじき をもつてゐる。火が盛に快え、油桶がお いてある)

正成。まだ時間がある。 古をしよう。 もう一度油はじきの糖

正成。 (皆、目標に向ってはじく) 水をはじけ。

皆。はい。

長崎。それは是非聞きたいものです。あなたは

何かそのお考へをお聞きになったことはあり

正成。五番、もつと有べ、七番、もう少し左。九 油の時もそれと同じことをやればいるのだ。 で、もう少し上、よしく、やめ。(皆やめる) (見張りの兵士、城壁から産をかける)

南部。なんでも非常に大きな様をつくつて、

ませんか。

それを敵の切岸にかけて、すきまをあたへず

兵士。もう二三町で堀につきます。非常に大 正成。よろしい。まだ烟の處まで來ないだらう せん。何千と云ふ人間がそれを車にのせても かと思ひます。長さはどの位あるかわかり きな様でございます。間は二文程もある 玄

つて來ます。

兵士。 正成、安心しろ。 はい

正成。皆、どんなものを見ても恐れてはいけ 火をもつとたけ、油の用意をしろ。 (苦云はれた通りにする。正季見張りか 安心して、俺の云つた通りにしろ。さあ

正季。お兄さん。敵は途方もないものをつくつ 正成。いや未聞のことはない。奔般の雲の様 る。 と云ふものの真似をしたのだらう。馬鹿な奴 て來ました。前代未聞の様です。 と待つてゐる時が來たと見える。 はねられなくなったのだらう。面白い、やっ だ。だが今度こそ、敵もあわてだしたと見え 策がつきたのだらう。もうぐづくして らおりて來る

兵士。 正成。而自 やるかな 敵はとらくやつて來ました。 い。それなら気の毒だがやつつけて

(見張りの兵士登場)

正成。さあ皆、今日こそ、皆に地獄の様を見せ 見せてやる。皆よく見ておけ。今度の戦ひが てやる。あさはかな人間の智慧の恐ろしさを (火、猛々盛んに炊える)

長崎。馬鹿な奴だ。もの笑はれだ。 岩石を投げられてやられたのださうです。 形を人間とまちがへて進んで行って、上から あわてて向つていつたのださらですが、朝早 くつてまだあたりがくらかつたさうで、夢人 つて田たのだと思つたさうです。それで皆い がしたので、皆、敵がいよく一兵糧がつきて計

工態。皆も、あんまり長くなるので、鎌倉の思 召も気にしてゐたので、ついよろこんでしく じつたのださらですから、どうか大目に見て つて下さい。

工藤。皆、後悔してをります。しかしあの場合 長崎。今となつてはやむを得ないが、相手が楠 だから かないからそんな目にあふのだ。 用心に用心しろと云つてあったのに聞

長崎。あいつの喰へないのは今始まつたことが やない。味方はいつも攻めてゆけば必ずやら 無理はないと思ふのです。それにしても、楠 奴は喰へない奴です

工藤。だからと申しまして、このまへにして居 で御機嫌がよくないさらです。 せん。鎌倉の方では、あまり城 りましたら、いつあの域がおちるかわかりま がおちないの

> 長崎。しかしお前達にいる考へがあるか。名越 の時だつて、お前が贊成して、あんな日にあ ないのだ。 ったのぢやないか、あいつは普通の人間ぢゃ

工藤。しかしぐづくしてゐる内に段々敵の仲 ん。 間が方々から頭をもちあげないとも限りませき

長崎。そんなことを私が知らないと思ってゐる かか。 い」考へがあるなら云つて見るがい

長崎。誰かい」考へのある人はないか。(沈默 工藤。 能もなければ矢張り今までのまゝでやつてゆ くより仕方がない。 さうおつしやられると私も国ります。

(付、登場)

長崎。こうか。(文箱を押戴き、中をあけ、よむ) 侍。鎌倉からの飛脚がこの手紙をもつて参りま 侍」はい。(退場) ねさい承知いたし L た。 ましたとつたへてくれ。

長崎。又鎌倉から、 不穩になつて來たさうで、どうあつても、學 く落城させるやうにとの御命令です。何かい がからりすぎるとの御言葉です。天下が段々 あまり城をおとすのに日数

工藤。

畏まりました。

方はおつしやつて下さい。 して申しわけがありません。何か考へのある (間) このまいにしてゐましては、鎌倉にたい ませんから、御遠慮なくおつしやつて下さ 40 お考へがありましたら、どなたでもかまひ

長崎。それなら全軍にふれをして、い、考 よくく御考へ下さい。 この大軍でいかんともすることが出來ないの 御知らせ下さい。赤坂と吉野がまたくく間に でいる考へをもつてゐる人がございましたら はありませんか。今、ありませんければ、二 県折します。(沈默)どなたでもい」お考へ となってもい」お考へ はから から う。百萬人もあるのですから、何處かに楠 は、我等にとってこの上ない恥と思ひます。 おちましたのに、この城跡りにつまづいて、 三日内にお考へ下さい。又皆さんの臣下の方 名の方でしたら二倍の御加増をするやうに御いるのない して大名にとりたてるやうにします。又大 ものと思ひます。一楠を退治ることが用來る にまさつた男がかくれてゐてもよささらな がある人があつたら中し出すやらにさせませ

Œ

いのでせう。

もの、お互に饒舌つてゐるもの、皆どん くる。いろりへの人が通る。默つてゐる どん通りすぎる) 笑つてゐるもの、何か考へてゐる

男一。随分立派でしたね。

男二。皆、得意さうでしたね。

男二。私は稿さんを見た時淚が出ました。 男一。降下はさぞおよろこびでせう。 あの人は泣いてゐたやうですね。(去る) (男三、四、五、登場)

男三。 男四。祭枯盛衰は常ならずと云つたのは本常 人間の選と云ふものはわからないものだ

男五。院日まで敵だつたものが、今日はもらす つかり忠臣になりすまして居る。(去る) (女一、二、登場)

女一。あの一番威張つてゐるのは足利さんね。 女一の本質にさぞおうれしいでせらね。 のですから。 立派にお勝ちになって、お聞りになった 一番いる役におつきにならな

女二。それはお生れがちがふから仕方がない。 女一。私は楠さまが一番、偉いと思ひます

女二。あんな思義な方は他にありはしない。(去 3

- 男六。今度は本當に王政復古になるわけだね。 男六。 男七。それはいくらでもゐるよ。 どうかはるかね。 張り、人間といふものは澤山ゐるものだね。 今度の戦争で隨分人が死んだと思ふが失 (男六、七、登場)

男七。どうかはつたつてとつちたちにはあまり 影響はないだらう。矢張り大名が幅をきかといまう。 せるのにかはりはないだらう。(去る) (男八、九、登場)

男九。あの兄弟の人相はよくないね。其處にゆ 男八。俺は高氏の得意さらな顔を見たが胸がわれる。ないない。 うつむいてゐた。他の奴はたと得意になって くとさすがに楠はいい難してゐる。あの男 は誠實な男にちがひない。嬉し涙をためて るくなつた。

る

女四。光管に降下と、 楠 さんだけは本當に御 女三。本當に隨分御苦勞をなさつたのね。

苦しみになつたのですわ。 さぞおうれしいでせうね。(去る) (男十、十一、登場

男十。本當にかう始終政變があつては、皆も困 男十一。今度は大丈夫でせう。 楠 さんがゐま りますね。今度はもう之で戦争も終りにした いものですね。物験でたまりませんからね。 すからね。

男十。ですが矢張り、野心家が澤山 男十一。本當に野心家には困つたものです。へ去 何を始めるかわかりませんよ。 **ゐますから** 

る

女六。それは馬だつて、なりだつて比較にはな 女五。私、楠さんてもつと立派な方かと思っ てゐたわ、足利さんの方がずつと立派ね。 りませんわ。 (女五、六、登場)

女六。ないていらしつたやうよ、女見たいな 女五。私は楠さんと云ふのはもつと身體の大 きい、立派な方かと思つてゐたのよ。

男八、楠の通つた時は、皆、さすがに興奮し

女なんか大さわぎしてゐた。八去

ねる。

と云ふのだ。途方もないものを考へたものだ すめば、もう戰はしないでもすむだらう。そ のか、よく見ておいて話してやれ。 して皆に戰と云ふものがどんなに恐ろしいも

兵士二。何子と云ふ繩でひつばつてどうしよう兵士一窓ろしい。なだな、化物のやうだな。

正成。あわてるな。おちつけ。大丈夫だ。油をになるない。あるで 右。さらだ。その見當だ。 かけろ。薪をなげろ、なげろ、油をかけろ。 五番もつと右、八番もつと左、十番もう少し

皆。登つてくる。登つてくる。 皆。燃えあがつたぞ。燃えあがつたぞ。燃えあ 正成。大丈夫、大丈夫、燃え上つたぞ。 (特少し気がくるつてゐる)

がつたぞ。 (くづれ落ちる 强大の音)

兵士二。なんだかすごくなつて來た。 兵士三。どうしようと云ふのだ。

正成、おどろくな。あの様をこの城壁にかけ 兵士四。之から何をはじめようと云ふのだ。

ぞ。あゝ助かつた。怖かつた。助かつた。功皆。あゝ。おちた。おちた。勝つたぞ、勝つた 正成。萬事はすぎてしまつた。敵はあつけにと られてゐる。 かつた。勝つた。勝つた。 (皆をどり川す)

正成。石をなげろ。石をなげろ。あいもう、箭 してやれ。あの死骸のありさま。

湯淺。 和田。 正成。 正季。 うまくいつた。 (田てくる) お目出たう御座います。 らまくゆきましたね。 お口出たら御座います

正成。さあ。薪をなげろ。油をかけろ。油をそ

りは正子の真似をして油を薪の上にかける。

高さから滋様におちるだらう。私のするやう るだらう。そして人々は二百尺にもあまる 氣の毒だが、あの様は焼かれて谷間におち て、この城にせめよせようと云ふのだ。だが

に薪のからりは火のついた薪をもて、そして

の上に薪をなげるのだ。そして、油がか

そげ。薪をなげろ。

ぼつてくる。どうしよう。どうしよう。 くる。何千人と云ふ人間がのぼつてくる。 (恐怖を感じて)のぼつてくる、のぼつて

湯淺。

どうなるかと思ひ衰した。

正成。

お目出たう。萬事はすぎてしまつた。

正成。私の仕事はやつとをはつたやうなもの 正季。敵はひきあげます。ひきあげます。

侍。かう云ふ矢文が参りました。 正成。(開いて見て喜ぶ)皆よく聞け、之は大 矢文だ。陛下は際岐の島からのがれられた。やない。CSかれきをいる いちの宮の命をうけて忍びのものからよこしたな。 ない さらだ。 達のおかげだとの感謝のおことづけがあつた げたさらだ。そして大路の宮からそれも私 そして新田義貞が鎌倉を攻めるために兵をあ

正成。來たやらだ。私も泣きたくなつた。 正季。お兄さん。(泣き乍らだきつく)とうく 待つてゐた時が來ましたね。

(皆泣く)

正成。(跪き)神様。ありがたらございました。

四

場

(都大路、還幸の見物大ぞろと歸つて

お母さん。 の杉のてつべんまで位はきつとといく おね。

要のるさい子だね。それより今度からお前は 正行。なあぜ。 行儀よくしないといけませんよ。

要。だつてお前はお父さんのあとつぎで、大き 正行。さらお、大きなお園をお父さんがいたい いたの。 な御風の御主人になるのだからね。皆の御手 本にならないといけないのだよ。

妻。それはゐるだらう。

変。あ

正行。うれしいな。さうしたら、兎や鹿も澤山

ゐるわれ。お切さん。

正行。こうしたら僕はお父さんと称りにゆくの だ。戰爭はやめにしたかはりに、狩りに ND (

(腰元登場)

陳元 はい。 妻。さらか。こ」へ御通ししておくれ。 腰元。快売さんがお見えになりました。 (退場

快元。今日はお日田たら御座います。 夢。よくいらつしゃいました。(抢拶する)

> 快元。坊ちやんも大きくなりましたね。 妻。 ありがたら。どうぞこちらに。 正行御挨拶

妻。え」。御かげで。

(正行退場

快元。えよ、非常に元氣にしていらつしやいま 快元。先日一寸京都に参りまして、御主人様 のあいたままた。また 要。どういたしまして。大塔の宮様の御援助が 恋。さらでしたか。元氣にしてをりましたか。 した。都ではもう、楠さまと云へば大評判 なく、足利様や、新田様が兵をおあげ下さら 御働きには皆感心し切つてをります。 まして、られしく思ひました。實際、御主人の 時に、御主人のことを御知らせしたことを御 をります。は下にも一つお日にかくりました で、もう御主人程賢い方はないと、皆お噂して にも一寸お日にからりました。 よろこび下さったので、大變、名譽をほどこし なかつたら主人もどうすることも旧來ません

快元。皆はさうは申してをりません。降下や大 人強は日和見で、負けないときまつてから兵で落でなりみ 路の宮様のことは格別でなる。 でしたらう。 を舉げたのですから、誰もかげでほめるもの 御ざりますが、他の

快元。はい、魔分よろこんでをられました。之れ 事。主人もさぞよろこんでをりませらね。 たいと話していらつしやいました。それにし いました。早く家に歸って又朝いおりでもし で重荷をおろしたとおつしゃつていらつし は御座いません。

快元。本當で御座ります。 要。そんな噂を一寸うかいひましたが、本當で のを大層、御心配になって御いででした。 ても、大塔の宮様と、足利様との仲のよくな 座りますか。 しかしどうにかまと

妻。本當に、うるさいもので御座いますね。大意 どんなにして上げてもおよろしいと思ひます 紫の宮様は随分御苦勞遊ばしたのですから、 まると思ひます。 が。

快元。さらです。しかしそこが足利兄弟のよく はゐられない男なのですが、附下の御氣に入ない所で、あの兄弟は何かたくらまないでない所で、あの兄弟は何かたくらまないで すがに御賢明な陛下も、足利兄弟を殊の外御二男の人な、意を言言るとといい 信 るためにどんなことでもするのですから、さ 用になっておいでです。

要。さうですか。しかし大したことけないので 御座いませられ。

女五。私あんな顔大嬢ひ。(去る) (男十二、十三、登場)

男十二。評判できくと楠さんは他の人とはか ませんね。私は字都宮さんを楠さんかと思 そんなに利口なのですかね。一寸想像がつき 何處もかはつたことはありませんね。あれでとこ はった方のやうな気がするが、見れば矢張り ひました。

男十三。さらですか。私は矢張り、あの方だけ の方だけは何か考へていらつしやるやうでし **否氣によろこんでいらつしやいましたが、あ** はちがつてゐると思ひました。他の方は皆、

男十三。さらしたいものですね。税許り高くな 男十二。之で世の中も少しは靜かになるのでせ

ってはやり切れません。(去る お姉さんは楠さんを見た時、泣いてい (女七、八、九、登場)

女七。だつて泣かないわけにはゆきませんわ、 あんない、方つてありはしませんもの。 らつしたわね。 お前だつて泣いてゐたぢやないか。

> お好さん。私も 立ないた

> > 場

男十四。あの行列の内で一番、よろこんでゐた 本當に。 日の日をどんなに待つてゐたらう。そしてそ の日がちゃんと來たのだからね。夢でなく、 のは矢張り、楠さんだと思ふね。あの人は今け

男十五。それはさらだ。そして、楠さんの兵卒 一兵卒の敵にもあらはれてゐた。(去る) が、皆いかにも永い間苦戦、苦闘したことが った。身なりこそ、他のにおとつてゐたらう け他の兵卒よりずつと規律が正しく、立派だ (女十、男十六、登場)

女十。本當に齡をとると、いろくつの事を見る 男十六。さらだね。たつた昨日あんなに威張 と云ふものは恐ろしいものだね。 らあともどうなるかわかりはしない。世の中 た人が、立派な風してのりこんでくる。之か と思ふと、昨日まで遊賊のやうに云はれてる てゐた人達が何處かへ逃げていつてしまふか ものですね。 0

女八。お前も泣いたね。いゝ子だね。(去る) (男子四、十五、登場)

妻。 正行。 第

Œ さるでせらね。 行。うれしいなのお馬をもつて蹴つてきて下 あく、もうだき御歸りになるのだよ。 (楠の宅の一室。正成の妻と正行登場) お父さんは今日、お師りになるのね。

正 大きな天にもといくやうな柳を敵がかけて 形をつくつて、敵をおだましになった話や、 もして戴くのだ。うれしいな。 來たのを、水彈で御退消になつた話なんか 話を何ふのだ。うれしいな。お父さんが競人 に乗って、お山へのぼるのだ。そして戦の御 行。うれしいな。場はお父さんと一緒にお馬 もつて歸っていらつしやるだらう。

変。お父さんはなんでもお話して下さるよ。 正行。その水彈を一つ御土産に持つて即つて と水が大までとどくにちがひないね。おかさ 下さるといいのだがな。その水弾だときつ

妻。(笑ひながら)そんなにはといきや 正行。だつてお父さんがおつくりになった水野 ょ。 だからきつと天までといくよ。 お母さん。

女十、本當ですね。南無阿彌四佛。南無阿彌陀

(124)

正成。どうぞ。お前、心配しないでいゝ。私も正

要。世の中も、どうにかおちついてゐるやうで正成。あいつの一生を仕合せにしてやりたい。

かの内にこんなに力のないことを感じたのはをあったいとそれ許り表してゐた。 かいとそれ許り表してゐた。 りたいとそれ許り表してゐた。 すいとならですからですお。今に疲れがおなくなりになつたからですわ。今に疲れがおおくない。

正成。私は本で見たことが、皆、夢だつたら、ただったら、さぞい、だらうと思ふ。あの時はだったら、さぞい、だらうと思ふ。あの時はなどがあった。大きな、希望があった。大きな、希望があった新しい希望がわきますわ、どうすることも出來ないことは氣になさらない方がよろしいわれ、快元さん。

快元。え」、さらにきまつてゐます。

快元。さらですとも。いくらでも希望をつくり たた。さらですとも。いくらでも希望をつくり

正成。私で、誰とな希望はつぶれてしまつたか、いやまだ~~藤房卿がゐる。私はあの人が歸いて來たら、一度ゆつくり逢つて見たい。つて來たら、一度ゆつくり逢つて見たい。 私はまたその内京都に行きますから、「ない」という。 私はまたその内京都に行きますから、「ない」という。 私はまたその内京都に行きますから、「ない」という。

成だ。何處かに生きる道を見出して見せる。
ないことを信じすぎてゐたのだ。今その罰をないことを信じすぎてゐたのだ。今その罰をうけてゐるのだ。だが今に立ち上るだらう。心配しなの時は何も恐れずにすむだらう。心配しないでいる。さあ、一つ庭の様子でも見せてもらふか。快元さん。一緒に來ませんか。 しふか。快元さん。一緒に來ませんか。 かんだ。 ありがたう。今日は之で失識しませう。 そのだ。

E成。藤房 卿にお逢ひでしたらどうぞよろしく。

# 第三場

うとは思ひませんでした。

くらしてをります。こんな時が、死てくれよ

要。えょ、中々利口です。 要。よく終ました。 正成。平々、利いて元氣だね。 で、中々利口で元氣だね。

正成。こうにゐると世の中のことは知らずにすむ。いろくへのことが夢のやうだ。む。いろくへのことが夢のやうだ。

正成。さうだ。すぎたことは炒のやうで、素奴正成。さうだ。すぎたことは炒のやうで、素奴にないやうだ。北條が亡んだが別にかはつではないやうだ。北條が亡んだが別にかはつたこともないやうだ。稅は高くなつても やすくはならないだらう。稅は高くなつても やすくはならないだらう。稅は高くなつても やすくはならないだらう。稅は高くなつても やけは安く出來るつもりだが。そして人民の苦しは安く出來るつもりだが。そして人民の苦しな安く出來るつもりだが。そして人民の苦しな安く出來るかも知れない。しかした」にあれば別に氣にもならない。

快元。 それは大したことはないと思ひます 下行登場)

īF.

のだらら さらかい。どうして知らせてくれなかつた お父さんが歸つていらつしたよ。

(正成登場

正成。いや、反つて知らせないやうに歸つて來 たのだ。一刻も早く歸りたか ち つとも、存じませんで。 ので、正季

0 たの

正成。 と二人で馬を走らせて來た。 さらですか。 快元さん。よく來てくれましたね。

いと思つてをりました。 よく來て下さいまし た。 私もお逢ひした

つれて來たから、見せておもらひ。 あく、買つて來たよ。 お父さん、お馬買つて 下季お叔父さんが 來て下さつて。

快元。大塔の宮様のことはどうなりました。 妻。はい。 丈夫でいゝな。

ですね。元氣でよろこんでいらつしやると許

あなたはすつか

1)

正行。 正成。 正成。 快元。反つて御邪魔かと思ひましたが、 したくなつたので。 (お解儀し)ありがたら。 (駈けて退場) 御きひ

> て顔をお合はしになった時、大塔の宮様は感 ました。除下とも -5 成。 きはまつて、 緒に泣きました。 非常に御盛んな御行列で御入浴にかじておうなかないかはいかいです。 萬事よく お泣きになりました。 ゆきました。御機嫌が 御機嫌よく御對面で、初 私達も、 なほ なり

Œ. 快元。さうですか。それはよう御座いまし 近い内にお戻りになりますから、 ことは皆、 成。 るかと思ひます。 0 失禮ですが、 れつ見がゐるといいのですが、さら申しては ります。陛下も した。矢張り、野菊は、野に咲いてゐるに限 な氣がして、早く家に歸 京にゐるよりは、 の私なぞが見てゐると、目がくらむやらに ですから、随分大へんと思ひました。 これ許りはどうすることも出來ません。 いろくのことが一時にもち上つて來ます。 ですから困つたものです。しかし なにもかも初めつから 陛下のお袖の下にかくさうとする 如才ない方が多 お気の毒です。誰か一人憎ま 千剱破にゐる方が樂なやら 私達がいくら考へても、 お疲れになつてゐる 歸りたくつて閉口しま やりなほされるの いので、わる どうに 藤房卵も 田舎者 かな 8

正成。 苦しみもつぐのつてあまり た。還幸のおともして京都へ入る 17 はどんなにられしかつたか知れない。私は 思ってい 陛下に をりまし お逢ひした時のよろこびは百年の のだと思っ は

傲慢と、虚偽と、お世際、それに猜みと、野心の楽氣は、私を益々、、孤獨に、添しくするの名き、ただく、など、 ぶしくする 日とたつうちに、私は段々気が滅入って來た。 云つても誰ではない。しかしその後 神様に感謝の祈りをさいげ通しにしてゐたと飲養、然与、 空氣け息ぐるしい。私は一年籠城してゐたよ の恩賞を猜んでゐるやらに思はれる。 に機嫌のわるい顔でも見せれば、私が他の人 その原因がよくわからないのだ。そして人々 都を用て、段々田舎に入るに從つて、私は胸然とで、歩くをかしない。 ときりつきあったことのない私には、宮廷の る。單純で、善良で、生命をすてることをな それ等がむらがり立つて、 んな賤しい人間ではないつもりだが りは、十日宮延にゐた方が節をとつた。私は んとも思は みなれた水に がせいくして來た。水をはなれ 日も早く家に歸ることより考へなかつた。 ない、私を信じ切つてくれた人々 節つたやらか気がした。私は自 それに精みと、野心、 もつれからんでる た魚が、住 私はそ あたり

なたにがつ

く観れるでせう。

私はがつかりしまし かりされては、私達は誰を どうかしつかりしてゐて

づけになりました。 直義は直ちに 鎌倉に 30

藤房。

私は陛下を限り

置からおちた時なぞ、

藤房。 正成。恐ろしいことですね。 るでないとは云へない すかわ 足利兄弟は残忍な男です。 陛下をなきものにしようとはおくはだて かりません。大塔の宮様にも かも知れません。です 何を 落 度度は 出。

谷の清水をのんでは、

を共にさい 質です 隱岐にまでついていらつして陛下と艱難困苦 放さないことは恐ろしい程です。三位の局は 彼等兄弟は恐るべき人間です。殊に直義と來飲らまった。 にとり ぼさらと にはならなかったでせら。 たらだんなことでも野心を満たすためには なるのは御光なのですが、其處につけとむ、 **飨ねない男です。** つしやるのですから陛下が特別にお愛しに 今に何か起つて、天下はまた麻のご 入って陛下の弱味をしつかりにぎつて 御計畫なさつていらつしたことは事 れ、三人の皇子をお産みに 元利兄弟が御繼母にあたる三位の局はからでは 困つたことが起つたも たい足利兄弟を亡 なつて うに、 そのやり方の巧みなのには 陛下をお限みするやらに持ち りあめが下にはかく らすやうに降下に申しあげて、

足利兄弟は、

おどろく程です。 かけるのです

一願ではあ

りません。

そして人々に

藤匠。

あれは真面目な男ですが、器量

重が大き

いとは云へません。とても

正成。 癖がさら ことは更におき」がないのです。 みからだと御思ひになるの そして降下に 本當に今に恐ろし それを 御注意申し上げ 何處までも押し通される御 つきまとつて、 いことが です。何んでも思 れば、それは精 おこります かいか

く思い、かほおよろこばせしたく思ふのです ですが、あなたが快元和尚におつしやつたや こんでいらつしやるのを見ると、私はうれ のことなぞ思ひ起すと、陛下が少しでもよろ す松のしたつゆ」とお答へしましたが、その時 にせんたのむかげとて立ちよれ 時、陛下は、「さしてゆく笠置の 少しの音にも私達は恐れを抱きました。 もたべずに、うろつきまはりました。そして つたので、私はとめどなく深が出て、「いか れがもなし」とおつし なく愛してをります。 わざと、人々の恩賞をへ 私達は顔を見合はせ、 降下も私も三日も ばなほ神 山を出でしよ ぬら 学が 正成。 藤房。 人間の優しみがなくなって、権力許りをもと -}-ます。 ればをさまらなくなります め、悪鬼のやうになり、お互に倒ったのできる 権力を持ちすぎることは恐ろしいことです。 第二の北條になりたい連中が少なくないので 続みあひ、 憎みあ 確さらには見えません。お互に疑ひあひ、 71 んだり、 **簡分立派な人だと思つた人が、猜んだり、管理を持ちている。** 新川義貞はどんな人です。 私はこの頃、よく考へますが、人間が 人間の弱さを知つたことはありません それは そして皆 女のくさつたのよりなほ圖太くなり 起ります。私はこの二三ヶ月の間ない。 悪鬼に逐はれたやうで、 ひ、落し入れあひ、

藤房。(淋-正成。 藤房。 正成。 げ がないの かはし あなたに直義の執念深さの たよりになる人はあ りませんね。 しき笑ひ、 いことです は残念なことです 私花 。あなたに、高氏の圖太さ は はもう望み りま な \$ 何にもな

下岩

3

たよりにしませう。

1290

i

あは

なけ

なら 後どんなことが起る て ないと云ふことは知らなかったら 降参して、 そして首をはねられ かない 知つてゐるも なけ れば のは

御所なぞは目がさめる 一來た人の話だと、京都は實に賑かになって、 もう大丈夫だと思ひますわ。此間京都になるとなると やうに立派になって、 Æ

成。 (腰元登場) まあ部かに見てゐるより仕方がない。

腰元。 正成。 藤房卿がお見えに 藤房卿がお見えになったって。 なりました。

腰元。 はい。

正成。 (正成、妻、腰元と迎 あ」さら 正成と登場 た。立た つ。 やがて膝

Œ.

文觀僧正の生活を聞いたが怖くなつた。 私の聞いたのは少しちがふ。私は千種殿 てをりますさらです

々は泰平をたのし

かい

君の御威徳を讃美

藤房。 應房。 藤房。 正成。 正成。 Œ と御禮しているか、又何と云つてお賞め Ŋ 成。 て 方から御訪ねしたいと思つてをり 心嬉しくくらしてをりました。 されてゐても、 6 のととを思つてをりました。 急に逢ひたくなつて來たのです。 かか になって この方が本常に結構です。 快元和尚からあなたのことを それに月があまりよろし あなたの 私こそ始終おうはさしてをりまし どうも失禮な處ですが、反つて涼しく 本當に來て戴いて恐れ入ります。 、腰元、座滞園その他をもつてくる) わ カン るて下さると思ひます。 1) 御働きについては、 ま せん。 たえずあなたのことを思 私の心の内は御われているの いので。 私智 常隆に流 聞書 はなん あなた たら つて 0 0

てゐた人達と寸分ちがはな

いことをする。

歩百歩だと思ふ。北條一族だけ

か

ではない。

人是問題

があまり

です

けど都では皆、よろこんでさわいでを つと云ふことは恐ろしいことだ。

噌と云ふものは何んでも

きく聞えるものです。

そして想像すると切

そして今日、不意に、

れ、一室に押しこ

められたのは本當

謀叛のことは

知

ŋ

ま

せん。し

かしつかま

がありません。

る。だが位置がかはると、今迄自分達が呪つ

には随分立派なことも

云ひ、立派な振舞もす

そんなはずはないとも思ふが。皆、苦しい時 に大塔の宮様は粗暴のお振舞が多いきうだ。 その登選は少しも北條一族にかはらない。殊

> 正成。 恥かしく、 は私を の時 します 陛下が政をおとり 房。 恥かし さら が引きらけたやらなことを申したのが、 希望に滿ち つし 穴に入りたいやらな気がしてゐま <u>ځ</u> やつて戴くとお恥かし ば私た になりさへすれば、 0 お話し 方の事です。

あ

藤房。 正成。 H. が課題 が、御氣に召すので、私の云ふことは御聞き入 成。えつ。 まだ御存知ないで す。だが恐ろし れになりません。それは御無理ではないので した。しかし陛下は、他の人の云ふことの方 分が馬鹿だったことをはつきり知りました。 のです。 が歸つてからも、 しかし歸つて日 私は今度は随分希望に満ちて歸つて來た お察しします の嫌疑でおつかまり いろく それは本當です いことが起ります。あなたは せら 、陛下にいろ~申上げま がたつに從つて が、一 建 もたててをり 昨日大路の宮様 なりまし

### 第 五 慕

## 第

場

正季。 正成。 お兄さん、人つてようございますか。 入つてもいる。 がつき、静かにふいて見る。外から正季 襖をしめて暫らく端坐する。ふと笛に氣 (正成の室。 何か心に苦闘があるらしく、 正成登場。御所 から歸る つった

正季。 正成。 正季。 御前の首尾はどうでした。 別にくたびれはしない。 おくたびれになったでせう。

(正季、登場)

正季。 正成。 正成。 大へん静かに聞えました。 (うれしさらに) さらか。 私の笛の音でわかつたらう。

正季。 ね。 それでは上首尾でございましたのです

正成。 正季。それでは陛下は笠置へ行幸になることを わる やらでもあるし、いいやうでもあ

承知になったのですね

Œ

季。

正季。 正成。 それでは降下は何處に行幸になるので さうぢゃない。

正成。 正季。 正成。 行幸はのびたのだ。 私が死ぬ迄のびたのだ。 いつ迄、のびましたのです。

正季。(うれしさうに)それでは、 九州の大軍をひきつれて京に征 ると云ふ瞬はうそでしたか。 8 0 ぼつてく

正成。 正季。 ことになつたのですか。 それでも思はぬ援兵がそ うそではない。 れ迄に到着する

正季。 正成。 やうな。 つたのですか。私達がとても考へつかない (考へる)何かい」お考へがお浮びにな さらぢやない。

正成。(斷乎と)兵庫にゆくのだ。新田殿をた 正季。私には見當がつかなくなりました。 正成。さうぢやない。 すけに では私達はどうすればい」のですか

それ

正成。

くはしくお話した。

正成。負けにゆくのだ。 正季。それで勝てる見込が 御冗談をおつしやらないで本當のことを ついたのですか。

正

7 20

足利兄弟が 正季。 正季。 正成。 か。 おつしやつていらつしたちや 度行幸して戴くより他に仕方がない、 今でもさう思つてゐる。 それではなぜ兵庫へ

あ

ŋ

ませんか。

正季。 正成。 つたのですか。 お兄さんは自分の考へをおつしやらなか 御命令だから。

いらつしやるのです

正 正季。一 カ> 成。 しとおつしやつていらつしたぢゃありません はさみらちする計畫をたてて、 そのお考へをおつし ぶつた。 度京都へ足利兄弟を入れて新田殿 やつたのですか。 必勝疑が

ひな

正季。 正成。 この 處に稀代の智慧者が出て來た。 お兄さんより 世にゐたのですか。 陛下は御採用にならうとした。 それなのに御採用なかつたのですか。 も、 B つと智慧 恋のある方 かし 其 が

少数の兵で大敵に勝 あた。その男はから云ふのだ。味方はい 0 のは 謀によって

正成。皆、本當のことだ。 つしゃ って下き

杉

それでも、お兄さんは陛下に笠置にもう

のです。 くなりました。私にはもう目あてがつかない

藤房。ありがたう。三年前にこちらにお伺ひし 正成。(苦笑して)來て見たら、元の杢阿彌です 要。何にも御座りませんが。 た時は、隨分、 (妻、御馳走をはこぶ) たのしみでしたがね。

正成。私達の仕事は、北條のかはりに足利をお 藤房。天下が自分の勝手になると思つてゐたの くの人を殺しただけが、私の仕事だったのだ くためにすぎなかつたかも知れませんね。多 が馬鹿なのですね。其處へゆくと、足利兄弟 細工をしてゐますからね は仕合せものです。希望に燃えて、こつく と思ふと、私は本當にどらしているかわかり

藤房。本當にあなたは見上げた方だ。私はあな 正成。あなたにさう云はれると恥かしい氣がし たが今の世にゐて下さるのでどんなに氣丈夫 すると心が清まり勇氣づけられるでせう。 た時に之からもあなたのことを思ふでせう。 か知れません。私は人間に愛想をつかしかけ ません。(泣く) 私こそ、あなたのことを思ふと勇気づ 正成。え」。

藤房。 ずに、月がい」ので、あなたが笛がお上手だ たのです。 けられます。 と聞いたので、二人で笛をあはせようと思つ 私は今日は本當は、何にもあなたに云は

正成。御遠慮する方が本當かも知れないが、之 藤房。奥さんは琴が御上手ださうですね。 正成。上手と云ふことはありませんが、 も一生の思ひ出になるだらう。遠慮せずにあ とおあはせするなら本望です。 はしておいたいき。 あんまり下手で、おはづかしいのです。 あなた

妻。 正成。正季をよんでおやり。 はい。

藤房。静かな晩です (妻退場)

藤房。私の弟は流されてゐる内に死にまし 正成。生きてゐると云ふことは恐ろしいことで -} 幸福だつたかわからない氣がします。 當に同情しましたが、今になれば、どちらが た。私は京都に歸れるやうになった時、 和 (琴、笛を腰元もつてくる。要、正季登場。 本質

藤房。

藤房に丁寧に挨拶する)

藤房。随分お働き下さつて、感謝してをります。 藤房。 正成。 正季。 正季。はい。 える 恥かしい話です。 それでは始めませらか。 暫らくでしたね。 (三人合奏する。奏し終る)

正成。 藤房。どらしてです。 まいね。 態房さん。あなたは出家なさりはします

正成。なんだか、あなたの笛の音を聞いてゐた 藤房。そんなら私一人でふきますから、あてて らふとそんな気がしました。

藤房。 正成。 御らんなさい。 はい。 あなたの笛を私の笛ととりかへてはくれ

藤房。 Œ 成。それは私も望んでをりましたが、申し出 ませんか。 すのを遠慮してをりました。 それではおかへしませら。

(二人笛をとり D> へる。 藤房笛をふ き出作

正成。

濟度しがたい 馬鹿も

のです。彼等は罰をらけ するに至っては本當に

臆病あつかひ

それに口答へするばかりではなく、教へてか

云ふことさへ默つて聞いてゐればい

なけ

ればなりません。

きつと罰をらけるでせ

きらすれば兵庫にゆくより 7 めるだらう。そして私を生命の情しい臆病 たら、彼等は私を君の命をきかないものとき にも出來ない。私が兵庫にゆくことに反對 彼等を説きふ れは藤房卵 つて聞かし ふことを としても、私には足利の真似は用來ない。 のと云ふだらう。何と云はれてもかまはな たってわかるわけはない。 にも出來なかつた。さらして私 せることが出來ると思ふか。そ 彼等は いくら本當のことを云 化方がない。

正成。 口惜しう御座います。 だ。 李。 思ふだらう。 恥辱だらう。その位なら死んだ方がまし としたら、 自分が負ける處に石を打たなければならない まるで知らない男の云ふことを聞いて必ず の最中、必ず豚つ手を知つてゐながら、恭を 成。それにしても私は恥かしい気がし し基の名人があ お兄さんの御心はよく解りました。 だが正季、私は一方うれしくもあるの それは碁の名人にとつて、 その気持を察してくれ。 。(男泣きに泣く 代の晴れの勝負 どんな 私なな だと

(外で、妻、 が感じられる 泣くのを耐る へ、耐き へてゐるの

忠の奴は何と云ふ恩知らずの馬鹿でせう。

利兄弟は、何といふ運のいる男でせう。清を言い、変

お兄さん、私は口惜しう御座

います。足

E

兄さんがいらつしたからこそ、北條は亡びた

のぢゃありませんか。天下にたど一人の味方

天下を相手にして、少しも恐れず、

百萬の敵さへ、玩具にすることが出來たのは

お兄さんだけぢやありませんか。お兄さんの

正成。 世界が寒はしないか、自分にはまだ何かしないなくなつたのだ。何うかすれば自分の望む だ。私は歸るべき處に歸ることが出來るの るだらう。 私の到達した處は何處か。お前は知つてるかで、跨等とよるとこ ければならないことはしてしまつた。そして ふ未練がなく ければなら た。私はするだけのことをした。私 私は豊悟が出來たのだ。私はもう未練なした。 さつきの笛の音が語つてゐたはず ない使命があるのではないかと云 なつたのだ。 天は許して下さっ れば自分の望む はしな

> 外 外で妻の決心し 正行の それはうれ しくもなく悲しくもない。 正 行 。

正成。 正行。お父さん、御土産は ことをしろ。お前は、今日からはしつかりし せのむ人間になれ。 てこの正成よりも大きな人間になれ。 ふことをよく守らなければなら の云ふことをよく聞け。 正言 实 正行登場 ちゃう お前はもう赤坊ではないぞ。私 。そして私に出來なかつた お前はお母さんの云 ないざ、そし

正行。お父さん、坊は偉い人間になります。 父さんのやうに。 なければならない。

正成。私より偉くならなければならない。私よ 思ひやられる。 て下さるだらら ばならない。だが、この子は私 ŋ で氣で大きな仕事をする人間にならなけれる。 微ものらしいな。この子の未來が だが、 神や佛がこの子を守つ

(妻、忍び泣く)

Œ 正行。お母さま、どうしたの。 美の戦死することの覺悟が出來てゐないでど ないぢやないか。 土の妻が

ではない、 陛下の御威光によつてだと云ふの

正季。誰です。 そんな おべつかを つかふ も 0

正成。坊門の宰相清忠殿だ。そして戰はずしたよいないまとしないまたからの て皇居をかへることは不名響なことだといふ

正成。 正季。それは正気のさたなのでせらか。 人のこらず、清忠殿の考へに同意された。私 の考へに同意してくれたものはたどの一人も さらと見える。其處にゐる勇士の面々一

正季。お兄さん、それは本當ですか。 なかった。

正成。本當だ。 正季。それでお兄さんはどうなさりました。私 すると云ふ言葉がありますが、お兄さんの考 がわきにゐなかつたのが残念です。私だった へが不名響だなぞと云ふ人間を私はそのまる 怒鳴りつけてやつたでせう。釋迦に說法となり

正成。そんなことを云つたら、世間の人をのこ らず殺さなければならないだらう。世間の人 は 大概 そんなことを 云つて すましてゐるの

大敵と雖も恐れるなと云ふのはこのことだと

戦は正しい方がかつ、勇氣のあるものがかつ 臆病者だとこへ思ひかねない人間だ。彼等は

刑に處する權利をもつてゐるものだけを恐れ

る。又位階や、恩賞を與へうるものだけの云

を

正成。 正季。それでもお兄さんが、どんなに深くお考 てもいくはずちやありませんか へになつてゐるか、もう少しはわかつてくれ 藤房卿もそれで愛想をつかして隠遁され

たのだ。自分の意見がそのま、通るなぞと思った。 つたら大まちがひだ。

正成。多くの人はどうすることも出來ない目に 正季。それでもお兄さんの考へに從ふより他 逢ふまでは目が覺めないのだ。 に勝つ道はないぢやありませんか。

正季。それでお兄さんはどうなさ さか彼等のまちがつた考へをそのまる御承知 にはならなかつたでせら。 いました。ま

正成。さらだ。日答へすれば、彼等はこの私 正季。それで見す見す負けることを知りなが 正成。。處が私があつけにとられてゐる內に来 出したくなった。腹が立つよりも、笑ひたか 兵庫にゆけと云ふのだ。私はもう少しで吹いると 議は一決してしまつたのだ。そして私にすぐ ら、御承諾なすつたのですか。 つた。そして泣きたかつた。

> ないから、調子にのつて偉さうなことを云ふ。 るのでもなく、ものがはつきりわかるのでも 云ふのだ。彼等は人數が多く、自分が そして誰もそれがどう云ふ結果になるかと云 そしてそれが皆、おべつかになつてゐるのだ。 ふことは考へないのだ。 川かけ

E を押へつけてしまはなかつたのです。 李。教はれない馬鹿です。許すことの出來な い厚かましい奴ですね。お兄さんはなぜそれ

正成。私も、それが恥かしい。自分の考へが ことが田來ず、見す~、味方を死地におとし 終ることもわかりすぎてゐた。だが考べてく 私はその勇氣がなかつた。それは又無結果に 入れる自分の弱さがはがゆかつた。私は途中 がいらつしてもむづかしいことだ。彼等は死 る。彼等を生かしたまいに默らすことは釋迦 限りは出來ないことだ。彼等はたが死を恐れ 出來るか。それは私が第二の北條にならな れ。どうしてあの人間共を承知させることが ほしてもらはうかと思つたか知れない。だが で何度あともどりして、もう一度皆に考へな いのに、自分を潔くするために、がんばる 正

正季その方へかけてゆく)

正季。 (二人家のなかに入り障子をしめる) 私もさら思つてゐました。

正成。(内で)航くはない。 正季。(内で)縮くは御座いませんか。 (敵、又味方を逐つてやつてくる。切りあ ふ。正成、正季あらはれる。縁に立ちな

正成。楠正成、正季、こゝにあり。生命の情 しいものは、逃げろ、逃げろ。 (敵、たじろぐ。味方急に力をもちなほ

正季。 正成。行から。又あとでこくで逢ふことにしよ それではお兄さん。御一緒に行きませ

正季。はい。 (二人退場。合戦。敵、味方追ひつ追は

正成。

影がうつつてゐるぞ。逃げろ、逃げろ。

(敵兵逃げる。まもなく大勢で正成をと

兵士二。あすこで戰つていらつしやいました。 お兄さんに逢はなかつたか。 (兵士二、登場) お兄さん。お兄さん。

正成。

和田。 正成。 あなたも、隨分お負傷なさりましたね。 八和田登場 和田かのお前も随分傷したな。

和田。あなたのお舅ましい姿を見ると、皆決死 の男がわきます。 がするよ。

正成。私は又皆の死を恐れない姿を見ると、 私も負けてはねられないと思ふ。

和田。 五月蠅い奴だな。私は追つばらつてやり (敵父せめてくる)

(和田、味方の兵と其に敵兵を追ひ散ら の後ろから心びよる) す。正成それを見送る。敵兵一人、正成

正季。お兄さん、殘念しました。味方がもう少 で敵の大將が一人とびこんで來て、逃がして しで直義を殺す所でした。もう一息と云ふ所 どりかいり、敵を逐ひ散らす) りかこむ。正季、來て之を見、怒つてを 正成。とで、私も獅子王にでもなつたやうな気 正季。正季。正季は居ないか。

正季。お兄さん、味方はどんくやられ出しま

した。皆、さすがに疲れて來ました。手傷を

正成。さらか。

しまひました。

和田。 正季。それがよう御座いませう。 (和田、兵士達をつれて登場

正成。さうか、それならもう一度、戦つてそれ

おはないものは一人もないでせう。

で死ぬとしよう。

正成。さらか、それは勇ましかつたな、皆、 前面の敵はおひちらしました。

御

正成。さあ、之が最後の戦ひだぞ。勇士の手な みを見るがいる。《敵兵のなかに真先に切り (敵兵、又攻めてくる)

正季。 正成。敵は一先づ逐ひ散らした。正季、 ひおくことはないだらう。 はい。 (暫し空。正成達、疲れて歸つてくる) もら思想

正成。それでは一緒にゆくとしよう。和田、私 かに死にた 達はあの家のなかで死ならと思ふ。それで静 てくれ いから、気の毒だが見はりしてる

(135)

てゐる。 妻ともあらうものが、夫が戰場に出ると云 べき處に歸れるよろこびをかすかに感じて來 心の底があかるくなつて來てゐる。私は歸る してくれ。そして静かに語り 私はお前を妻だとは思はないだらう。正成のないまできます。 泣く奴があるか。 お前さ < のはよしてくれ。 そんなに さあ、 わからな 85 かさら、私は 泣くのはよ 人間 なら

正成。 妻。はい お前の心はわかつてゐる。正行をたのん お前よりは私の方が、仕合せも のだ。

れ 前だ。正成は心でお前を見上げてゐる。どう寒 きょう まる みょお前が本情に決心してくれた。それでこそおま、僕な。 はしん くなつた。私は一番お前を恐れてゐた。 お前達を出來たら守護してやる。 える、お父さん、坊は偉い人間になり 正行、 辛抱して、この子を立派な人間にしてく お前はお母さんに孝行にするの 立派な人間になるのだぞ。 私はられし その

正成。感心 人とも向うへ行つてゐておくれ。私達は一 す相談しておきたいことがある はい。正行、行きませら。 感心、それでこそ私の子だ。さあ二 のだから。

正行。

正季。 お前き ものは、戦争につれては行かないつもりだ。 るだらう。生命の惜しいものや、あとの困 はい、 (二人、淋しく未練をのこし 和田と相談しているやうにしてくれ。 今度は皆戦死してもらふことにな 承知しました。 ながら退場

正成。正季! だつた。 お前はこんな兄を持つて気 0 赤ぎ

正成。 正季。何をおつしやるのです。お兄さん、 名響に思つてゐるか知れません。 私はお兄さんの弟だと云ふことをどんなに なことおつしやると私は本當に怒りますよ。 正素季、 ありがたら。 そん

顔を見合はせる) 第

正季。

はい。

兵士 正季。 兵士一。はい。氣がつきませんでした。 正季。 0 お兄さんを見なかつたか。 に腰をかい (戦場。 お前途の働きの立派なのに感心したぞ。 敵を逐ひちらす。疲れて小さい小屋の 田す。正季阿修羅のやうにあらはれ、 手傷を負ふに從つて勇氣百倍 。兩軍、入り聞れてゐる。敵兵 けて休む。味方の兵士登場

て参りました。

兵 正 季。 大軍を逐ひちらすのは面白 はい いものだな。

(敵がまた味方の兵を追つてよせてくる。 正成、少し味方をつれて現はれてくる。 その勢ひにおぢけて ないやうに戦ふ。味方、苦戦。この時、 正季、多くの敵を相手にして一歩も退か 敵兵逃げる)

正季。 あ」、お兄さん。 正季か。

正季。 正成。 ないかと思つてゐまし よく來てださいました。 もうお逢ひ

はとらく これでお前と五度、あ pu 方を聞んだな。 つたわけだな。

正季。 出てゐますよ 大丈夫です、 どうだ、 まだ戦ふ元気があるか。 お兄さん。 お血がたいへん

正季。 正成。 正成。 う一あばり 大したことは あの小屋で傷をゆ それではゆはへてもら オレ あばれて見よう は へてあげませう。 ふかな。そしても

正成。 季。 この家は死ぬのに丁度いる家だ。 さらしませら。

敵す

侍。殿様。

清盛。 なんだ。

侍。佛と云ふ白拍子が見えまして、是非殿様に 清盛。 お目に なに、 カコ よりたいと申しました。 佛が來て是非俺に逢ひたい と申記

第

清盛の室

(清盛何か考へてゐる。

侍現はれ平伏

清盛。

なぜお前は俺に佛を逢はしたい

妓 50 王。 なぜで御座いますか。

そ数が数で何よの母性女子上3盛り 妓\* 妓\* 清診

侍。

腰元及びその他大勢

たか。 呼ばない間はくるなと申せ。 は つ。(退場 歸せ。見たい時にはこつちから呼ぶ、

妓王。 清盛。 妓王。 侍。 すね 殿をまま (妓王登場 佛と云ふ白拍子が見えたさうで御座い 妓\*\* 正言 か。何んだ。

すま

妓王。 妓王。 清盛。 かっ 逢つてやつて戴くわけには参りません 逢ひたくないからだ。 なぜお歸しになりましたのです。 ある、來たさうだ。

妓王。 お前は意気地がなさすぎる。 は佛を俺が歸したことを喜んでゐるのだら それでも折角來たのですから。 折角來たものは歸してはいけないのか お前は心の内で

妓

清盛。 示してやつたからだ。 衫 前き より 他にの 女は俺には用がないことを

لح

佛。

御

前水

ら。それに佛とやら申す有名な白拍子の舞世間で風評されるのも心苦しく御座いますか世別で風評されるのも心苦しく御座いますか 変が佛にお逢ひになるのをさまたげたやう し佛に逢つてやつて戴きたう御座います

清盛。淺慕な奴だ。怖いものが見たいの 妓王。いえ、妾は怖くは御座いません。妾は殿 なりません。 楽しも 様を信じてをります。 姿も見たく思ひますから。 カン

妓王 。 清盛。俺の心を信じてゐる? る女だ。お前に呼ぶ勇気があるなら呼ぶと い。俺は風評の佛には用はない。 それなら呼びましてよう御座いますか。 お前は奇特すぎ

妓工。 清盛。 清盛。 なければ呼ばなければい たら呼びたくなくなつたのだらう。 呼んでも あはムムム。呼んでもいると云はれて見

呼びたく

坡 E 。 清盛。 王。 呼びます、呼びます。 さらか。皆の 呼びもどさしにやりました。 妓王退場。妓王門らくして登場 もの共に見たけ れば見に來

(137)

う。私達は御禮を云ふ言葉がありません。皆正成。皆さん、勇敢に、戦つてくれてありがた 和 田 畏まりました。 どうもありがたら。

正季。 正成。 だ。 ひます。第二の北條を、 お兄さん、お兄さんの御望みはなんです それなら用意はいるか。 (笑ひながら)正季。 第二の足利を。 お前は仕合せも 0

正成。 13 正季! りに護衞として立つ とうく私達は死ぬ時が來た

正季。

はい。

か。

(正成、正季、皆に丁寧に挨拶して、小屋

の内に入り障子をしめる。皆、家のまは

正成。 正季。思ってゐたやうな氣もします。前世でい たか。 お前はかう云ふ死に方をすると思つてる お兄さんとこんな處で死んだことがあ

るやうな氣がします。

背。 Œ 成。 あつ。(驚く) 正整! (障子に血か」る)

正成。

お前は何か望みがある

か。死ぬ時の望み

叶ふことがあるさうだ。

(笑ひながら)お兄さん、もし叶ふなら七

生れかへつて野心家を殺してやりたく思

正季。

さら云へば、私もそんな気がする。

正季。

はい。それでは、お兄さん。

いお負傷ですね。 お前も随分ひどい

負傷をうけたな。

十二ケ處傷をうけた。 お兄さん、隨分ひど

はい。

正成。私は罪業深い人間だが、眠りに入つたら、 せた。 受けとるのだ。用意はいくか。 るやらになるだらら。私は萬事をなにかに任 が私は死ぬことを恐れはしない。すべてはな すものは、 を殺せるものは足利兄弟ではない。私を殺さる とはきかずにすむ世界に生れたく思ふよ。私に たら、今度こそ、自分より馬鹿ものの云ふこ もう目はさめたくはない。 死んでもいい許しを私はその 坊門の宰相清忠、あの阿呆だ。だ だがもし目がさめ ¥, のから

男子一生の仕事

男子一生の仕事が樂に出來上

るも 02

思つてゐるのか。馬鹿なる

### 生れけり

生くる也の生まり、

#### 男子一たび

やり通す。 男子一たび決心したことは

やり通す。 もつといることを考へつくまでは 死ぬまでやり通す。 何年からつてもやり通す。 生きてゐる限りは 何んでもやり通す。 雨がふつても 風がふいても は佛

に見かへられたのだ。

笑は

オレ

なければならない。

皆に後指を言

出て

Ú

と云は

れたのだ。

7 7

女と云ふ女からうらやまし

がられてくら

ねた。母も妹も

も妾に感謝してゐた。

L 0 わし許りだ。 ことが気になる お前は歸らずに俺 風評よりも さらだらら、 ならさつさと 優れてるこ のそばに るも の節へ くる そり 4

け

#### 妓きの

度も ふ御言葉は餘りなさけ ことは知つてゐる。 程仕合せなものは にむごいなされやうだ。 加を感じて ら (室をかたづけながら) 二度お まはもうと、に居ら で使をよこされて今すぐ出て行けとは さらして今すぐ出てゆけと云ふ さはる ゆけ 謹み深くくらして やうなことはし ٤ ないと思つてゐた。 だが今すぐ出てゆけと云 妾にとががあ ない人間 なかつた。 るた。妾は自分 たどの どけ でも 使 一度も さまに二 だといふ 御言葉 身の冥 出 さらし るなら てゆ

> ない。母は 威光だけでくらして來たのだ。 ら変 お前に から清盛様を奪ったことを心から 聞いたらさぞ怒るだらう。佛、 れ つて、 ねれば ね。 ぐづくしてゐると なれた妾 る 0 なければならない。雲の上 ح て. さらして妾を早く逐ひ出す為に、妾 とだらう。(嘲笑ふ) にまけた。 it 三十になつても四十になつても美しく さらして清盛様 お暇をすると云ふのだね。 が聞いたらさぞ嘆く はたじの女だ。小さい女だ。 お前はさぞいつまでも美しく 使をよこさ 御寵愛を一 だらら。 たじ清盛様 にのらなか 清盛樣 れるかも知 妾は本常 知i お前は変し 妹がが たのだ カン まだ が れ は

妓王。 女中登場 か用かい。

女中。 又御使か

妓王。 妓王。 女中。 也。 今岁 いる支度を

7

ねる 最中だと

さら

中差

妾は之から皆 さらして今 女中。 を佛に見られても笑はれないだけに始末が 玉。 また使か。今すぐ出てゆきます。 は い。(退場) この

> 前は姿に勝っ 舞の上 げよう、 がては思ひ知る でなかつたなら、 要を受けたのだ。佛さへ來なかつたら、 暇をやるから出て行けと云はれ お前は姿がお前の お前も秋にあはなけれ 澤山生れる。 時までも美しくはない、 て妾は三年ことに居たのだ。 だらう、 ば れ 出されることは 安はお前に 出て 上手ではない。 禮を心得てゐたら、 悲なし いる女中が出來たからもう用はない、 本党當等 ゆきます。たつ をお なら枯らして 耐 ったかも いだらら、 さうして の心の内に淋し のことを の内にま 時があらら。 なかか 妾は 内にまくたねを枯ら 知れない。 世の中はひろい、女は お前は齢をとる。佛、 つたらう。 ば 知らしてあ からもむごたら 心治 何時まで た三日雇は いて上 ならない。 佛の心が鬼の さあ、今、種を、 いだらう、 い種をまい さらして御 たら、淋 けるよ。 げよう。 さら 本党 まし

王。 はい。 苦しら な いと云つてやれ。

腰元登場、雨わきにならぶ。先刻 (坡王退場。暫らくして妓王登場。 

侍。 佛が参りまして御座 こ」に通せ。 います。

風が 静かに妓王と皆に食料する しき白拍子、静かに現はれ静かにすわり 評に聞いてゐた佛とはその方か。 十六歳にして少し大きく響か がに美で

妓王。 ことをおつしやるものではありません。 はい。 (清盛のそばに坐つてゐる) 殿様、そんないます。 あはいい、風評もあてにならぬものぢ é

風評の方が悪いと云ふのだ。佛、よくまだり づぐづしてゐたな。 いや、風評の方がい」と云ふのではない。

ので御座います し歸し下さいましたので、悦んで上りました はい、車にのらうとしてをりましたら御谷

清盛。 で、途ふ氣はなかつたのだが、嫉苦にめんじ て逢ふことにしてやったのだ。今様でも一 妓正があまりお前に 逢つて れと云ふの

红

(立つて清盛のそばにゆく

佛。 聞き かし はい。(居ずまひをなほし)「君を初 ても らはらか。

顧岡に、鶴とそ群れ居て遊ぶめれ」 智慧 で、鶴とそ群れ居て遊ぶめれ」 (三度くりかへす めて見 0 池は

清盛。見事、見事、いざ舞を見せてくれ。鼓打 を呼べ。

腰 元 っは

れ始める) さあ舞へ。 (呼びに立つ。 王の顔には かくし 早速鼓打をつれ歸る。妓 切れぬ不安と嫉妬現は

清盛。 佛。 清盛。 はい。(佛舞ふ。舞ひ終る 佛の外、皆退れ! (妓王の外、皆退場) 退らり 82

清盛。 づぐづしてゐるのだ。お前の室に退れ。退ら カン 妓王、お前も、 もう退つている。 何をぐ

82

おとめ下さ 妙玉様はこ もう (妙王默つて立ち上る。佛見録ねて立ち 上野り) お暇をいたします。清盛様、 ムにいら どうだ清感様。 つして下さ 妓下様 清盛樣 まし。安に を

(妓王退場)

清盛。 清盛。 佛。 妓下様のこと 妾はもうお暇いたします。 心配しないで 俺のそばにゐるのがい が氣になります。 やなの

清盛。 不思議は のだ。お前は又放王から俺を奪ふのだ。何に にゐた俺の寵愛してゐた女から俺を奪つた み ませんか すむもすまないもない。妓王は妓王 被王様にす 一の前

佛。安のあとにも亦誰かくるでせう。妄は一日 ます。 見て放王様に御同情申しました。妾は退りみがからまっています。

清盛。佛、 今更大はれば 意された今になって、 ら來ない 1) ものではない。 た に意氣地がなさすぎる。 ればいけない。俺をのぞんで俺の處へ來て 、妙玉一人 方がい ゆく處までゆくまで見切りをつける 人に気策ねをする位なら初めかり 」。すべて お前は俺のやうに强くなら 手をひつこめるのは餘 披ぎ が思ひのまゝに用 の事は心配

ぎましたので 臆病者め。 あ N お前はもら俺のものだ。姓子 まり 早く思ふ通りになりす のやうに

華なものにしたい。

さらしてお前の

顔を再び初めてあった時

清盛さま、妾は淋

しら御座います。

早くこ

こを去りませら

出る時が、るのだ。 さうだ。被王さへしつかりしてるれば又芽が ひ切る者ばかりが不幸なのぢや。妓玉だつて

佛。それでも放王様は。

清盛。行かう。(二人退場)

#### 第

清盛。あれは馬鹿な見えをはる。

あれは馬鹿

見切りをつける。しかしそれはあれの馬鹿なっき

りに一寸した風にふかれても枯れるやうな馬 罪だ。まだ残も來ないさきに、まだ春の眞盛

鹿な草なのだ。お前はそんな簡單な女ではなか、また。

清盛。お前はまだ妓王のことが氣になつてゐる 佛。妓王様のことよりも、あの歌の意味が、思 清盛。お前は妓王に勝てないのか。 佛。はい。時がたつに從つて妓下様 歌が安の心にしみ込みます。 なたに捨てられたあとが日にはつきり せん。幸福にくらしてゐればゐる程、妄はあ ひ當る時が來さらで心細くつて仕方がありま と見えるね。 かの見かの 浮びま 和わ

佛。はい、妾はあなたのお世話になつてから臆 ら臆病者になりました。 なくつては生き甲斐を感じられなくなつてか なつてから臆病ものになりました。あなたが ものになりました。あなたにすがるやうに

清盛。あはノノノ、坡王はお前に勝つたか、

わらふ。(清盛、歌のかいてある障子の紙を

しわしにはかたない。わしはこの歌をあざ

清盛。お前は臆病ものだ。

てお前の心からも披王の呪ひをやきつくした

やぶく、さらしてそれを燈火で焼く)からし

被王様の歌は安の胸から消えませぬ。 \*\* ちままたない。 妾の内に入るやうな氣がいたします。 佛。あなたのお言葉は强くひいきます。

しかし 力がが

は安心してわられるはずだ。

もなほ道を切りひらく女なのだ。だからお前

いはずだ。ゆく處までゆき切つて道がとおて

清盛。なぜだ。 妾はもう自分の力で立つてをりません。

> うしてあなたは安を何時でも遠慮なくお捨て をります。 なつたやうに姿をお捨てになります。 になれる方です。誰か妾より舞のうまい美し を忘れられません。妾はもつと頼りになるも つとお捨てになります。妾はその時のくる い若い女がくればあなたは妓王様をおすてに もつとあなたより强いものをあこがれて

ものがあると思つてゐるのか。 より强いものがあるか。お前は俺よりも おれより強い いものをあこがれてゐる。俺

佛。我の申してをりますのは、人間では御座い のです。 捨てないものです、安心して窓のすがれる ません。死なないものです、 いつまでも変を

清盛。そんなものがあるものか。

まぬけ。 生意

清盛。默れ、佛、お前は俺を呪つてゐるのだな。 佛。さらしてさかえたものは滅びます。 ことは安心しろ。俺は榮えぬく人間だ。俺は意ない。 ながに かたいな奴だな。よし、俺の たのことが氣になりますので。 たものは死ぬのだ。 勝ちぬける人間だ。 いえくさらぢや御座い ません。

淋しくならなかつたならば、 枯る」も同じ野邊の草、いづれか秋にあはで ららね。 らゆく、 はで果つべき。これを見て佛よ、もしお前が はお前に負けたのではない。佛よ、妾はも て心の底に淋しさを植ゑつけられたら、 にまけたのだ。だが佛よ、もしお前が之を見 よ、よく讀んで味つてみよ、いづれか秋にあ 果つべき、いづれか秋にあはで果つべき。佛は (歌を見て、 いつまでも若くつて御いで。(淋しく さぞ嬉しいだららね。さぞ樂しいだ 冷たく微笑み) 妾はお前に本當 萌え出づるも

## 三前と同じ室

佛。このお室で御座いますか。按手様のいらつしたお室は、綺麗にかたづいてをりますこと。こすがに妓王様と云はれる方だけあつておたしなみのおよろしいこと。しなみのおよろしいこと。

清盛。もし 勝てないやうなれば お前は俺の 寵佛。かちますわ。

で、他の處に來た。 妓王のゐることを知つてた。 佐の處に來た。 妓王がこゝにゐのこらず。 妓王様を逐ひ出して姿がこゝにゐのこらず。 女工様を逐び出して姿がこゝにゐのこらず。 女工様を逐び出して姿がこゝにゐのこら

清盛。あすこに。 ・ こをあの歌に見よ。

佛。大賞に歌がかいてありますね。本賞に見事 をいますのでせう。 をはいますのでせう。 をいますのでせう。

あ」。いづれか秋にあはで果つべき。 け野邊の草いづれか秋にあはで果つべき。 (そばにより 讀む) 萌え出づるも 枯る」も

清盛。あは、、、。健、お前にはその歌が胸にこたへるか。そんなありふれた音楽が腕にこたへるか。お前も一弄。はれる為に生れたたと愛の草が秋に枯れるのは天命だ。常然のこととの女だね。可愛い女だれ。なぜお前はだまつてある。をぜお前はその歌を嘲笑はない。野だ。妓とはその常然なことを今朝まで知らずにゐた。お前に逢ふまで知らずにゐた。お前に逢ふまで知らずにゐた。お前に逢ふまで知らずにゐた。お前に逢ふまで知らずにゐた。お前に逢ふまで知らずにゐた。や前に後ふまで知らずにゐた。今だって真に知つてはゐまい。それはたとお前に

佛。

清盛。

なぜお前は默つてゐる、

なぜお前は默つ

佛。(清盛の胸に泣きくづれ) 清盛さま。 一生 を変をすてないで下さいまし。 女王様の呪ひを嘲笑へるないで下さいまし。 一生 姿をすてを変をすてないで下さいまし。 一生 みをもらいまし。 一生 みとれる からに姿を愛して下さいまし。 一生 みとうにっていまし。 一生 みとうにっていまし。 一生 おとうにっていましょう はんしょう はんしょく はんしんしょく はんしょく はんしょく はんしょく はんし

佛。たよるものがほしくなりました。一生たよれるものがほしくなりました。 清盛。弱蟲、風が吹けば風が吹いてもいゝぢやなないか、雨が降れば雨が降つてもいゝぢやないか。その時その時、お前にあふ道は閉けていか。その時その時、お前にあふ道は閉けていか。その時その時で、お前にあふ道は閉けていか。その時その處にまでゆき切らない内に思

さらかい、それはい」ね。

お母さま、妓女をつれて散步でも遊ばし

妓王。それは皆昔の話だよ。今では妾の為に 妓女。そんな、そんなことをおつしやるもので 妓女。そんなことをおつしやつてはいや。誰も 放王。大層よろしいやらで御座います。 母。妓王、氣分はどうだい。 だよ。誰もうらむことはない。妄は誰にも顔 達はなければならないのだよ。安は本當にす はありませんわ。妾はお姉さまの御かげで 云つて、さぞ腹も立つことがあるだららが。 のだよ。お前に許り働かして勝手なこと許り を見られずに一人ぼつちで靜かにしてゐたい たことだから。それに皆妾の不つゝかから 笑ふ人はありませんわ。あつてもお姉さまの お母さまも、お前も人に笑はれるやうな目に ふことをほんとに嬉しく思つてゐますわ。 わ。妻は、お姉さまのやうな方の妹だと云 かのと云はれるのは皆お姉さまの御かげです からやつてゐられるのですわ。人様になんの まないと思つてゐるよ。 ためならばお母さまも妾も本望ですわ。 名を聞いてもぞつとするから。もらすぎ

> 母。お前ね。 母。お前ね。 母。お前ね。 母。お前ね。 母。お前ね。 母。お前ね。 母。お前れ。 母。お前れ。 母。お前れ。 母。お前れ。 母。お前れ。

妓王。はい。 母。怒つてはいけないよ。今ね。 妓王。はい。

母。今れ、清盛さまからお使が。何と云つてお 放王。え、清盛さまからお使が。何と云つてお 変女。お姉さまに歸つてくれと云ふお使? 放王。そんなわけはないよ。何と云つて参りました。

母。あゝ、清盛さまから明日お前に來てくれ、 さうして佛が終点をしてゐるから今様をうた さうして佛が終点をしてゐるから今様をうた ったり舞を舞つたりして慰めてやつてくれと ったは疾が立って、くやしく つなけった。姿は腹が立って、くやしく つないなくだ。

さい。

のに、そんな蟲のい」ことをおつしやつて來してはあませんわ。今まで何の音さたもないいてはゐませんわ。今まで何の音さたもないいてはゐませんわ。今まで何の音さたもないのに、そんな蟲のい」ことをおつしやるのは餘り

放女。お姉さま、日惜しら御座いますわね。 がよすぎますわ。 好。いふよ、妾が斷つて々る。(母、退場) 抜女。娑が斷つて來ますわ。 なっ。とないい。あんまり蟲

放王。行くものか、行くものか、誰が行くもの が。 あんまりですわ。あんまりですわ。ね、 ががられる。

一清盛の室

妓王。そんなことを申して來ましたか。

安は参

参れぬとさら申して使をおかへしなすつて下

りませぬ。佛の慰めなどに誰が参りませう。

佛。はい。 満盛。まだ使は歸つて來ないか。

です 默望 れ

運命の顔を想像してとはがるやうな男ではなった。 ここ きょう さどつてゐる。俺はお前のやうにまだ來な をつかさどつてゐるやらに自己の運命もつか 意氣地なしではない。俺はすべての人の運命です。 自らの運命をつくれる人間だ。 のことを氣にする必要はない。思ひのまゝに お前には俺は 大きすぎる。 お前のやうな 俺ね 4.

めて見ようと思ふ。 ひだ。俺はもう一度お前のまへで城王をいち るのだな。 およし遊ばせ。 清盛さま、ものの憐れを知らない清盛様。 俺はお前のやうな意氣地なしは嬢婦、お前は妓王のことを恐れてゐ そんな罪なことはおよし遊

ばせ。

清盛。妓王の家に使をやつて、佛がさびしく 腰元。(奥で)はーい。(登場 清盛。默れ。 とは俺の耳には入らぬ。誰か! してゐるか ら佛を慰めに明日といと申して お前のやうな意気地なしの云ふこ

佛。(腰元に)少しお待ち。(清盛に)清盛さま、 腰元。はい。

> そんな罪なことをおつしやるも ん。姿は好王さまに逢ひたくは御座いませ のではあり ま

清盛。 逢はしたいのだ。 お前が逢ひたがらなければ、 なほお前に

佛。 罪でございますわ。

佛。 清盛。 罪であつてもなくつても俺 200 ⊅× 0 の前で唇めて くなつたとおつしやればいくちやありませ の弱い心を踏みにじりたいのだ。 何も安を慰めにこいとおつしやら たい、來い、人しぶりでお前の舞が見た もなくつても俺は妓王をお前 なくと

をぐづくしてゐるのだ。早く俺の云つた通清盛。それでは興がうすい。(腰元に)お前は作 りに使を出せ。ぐづくしてゐるとお前の為 によくないぞ。

佛。清盛さま、あんまりですわ。 腰元。はい。(退場)

あんまりです

清盛。 てゐられないやうな人間はこの世に生きてゐ なければいけない。人の苦しむのをで氣に見 なければならない。妓玉の舞ふのを笑つて見 お前に は俺に愛さ れたいならば、强くなら

ひどい目

あひます

わ

ね。安は毎日々々佛を

る資格のない奴だ。 ある資格のない奴だ。 あなたは恐ろしい方、本當に恐ろしい方。 さらしてこの俺のそばに

妙王の家

佛。

わ。 りませんか。お氣がまざれるかも知れません にいけませんわ。 に許りるて物を思つていらし 女。お姉さま、 お姉に 少し何處かへお出かけにな さまの やうに毎日 つてはお身體

级 女 。 妓王。妾のことは氣にしないでおくれ。 身體はもうどうなつてもいくのだから。 わっ そんなことをおつしやつてはいけません お母さまが御心配遊ばすわ 0

坂王。妾は本當に不孝ものだよ。妾は 安は一人で默つてゐたいのだよ。安はもら人 たけ姿のことは忘れてゐておくれ。 どみのなかに出る氣はまるでないのだよ。姿 さまの御心を慰めるだけの力もないのだよ。 のことは心配しないでおくれ、さうしてなる 本當に佛は恩知らずですね。今にきつと はもうおない

坡王。 雌 のことは もら云はないでお いておく

本當に清盛様には神様まで御遠感

じして

妓

10

それ

なら

して來ます

しておく

1

來

300

つしゃったらどらして。

つし

し今度又使が來て是

妓

E 女。

被

退場し

本常にさらですとも。 な 61 カン 6 ね。 そ 0 位 なら死 んで おを記 まふ がき

いくら

け れど又使をおよこしになる ひは カン B 知し れ な

妓

なさる 女。 とは何處までも通さなけ 程增長して すことが やつ 方には で もも 出。 ありま いらつし いらつしやいまし 一來たら つばり断い か清盛様だ せんわね。 餘り 我儘のしたい放 冥神が ったと ば辛抱い 加が られ、 あれで おお言 が出來ない 思想 まは だ 生 を を な

妓王。 方だけのことはあるやうな気もする。 ど、そばによつて見るとさす ね 本當にあ やらの い 所のある方だから んまり湿のよすぎる方だ 90 ね。 な気も 神ない 運 何にる す からい け

**妙王** 仕: 6. なされ 矢張り ッどう これ して & 佛 上ま から れ 見 ま 逐び 孙 世 んとない 出き ふよ

女。 ま 女。 1: それ B まさかお \$ があてに ナン 社 740 なり たら姿も生きては が

妓

妓

妓 て装が心苦し です。 \$6 < E 何を云ふ お前は何も れ か。そんなに姿を思ってくれる 妾こそ 生きて Vo が地をは -(0 どうか変を一人にさして お母さま ない身體だけ どら ないぢ 3 れ 0

よすぎま

7

妓王。 妓女。 よ。 配信です だよ。 きに 安心な 妾は 変む なるの の見み お を思っ 妙さま 張は n なんかしなく ただけ お一人をとしに ないよ。 少さ でも Ĺ 默蒙 いつて安を 変な お母さまの 生きてゐる おく B 大丈夫 のが 36 嘆海 心是

11 妓 清盛様 て今更にお前 に今更のやらに安の とを見せた その F 拓 前 佛 かして姿をなぐさまう が時々姿のことを思つて下さるの を見せて、変に恥をか りに五六年齢をとつて靴くなつ よくも、 を知い いと思って よく まからり 0 ねるのだら & C を清成 \$3 前气 B は清盛様をそ 知ら せよ

前の慰みないない 生記 ない。さら 前の心は蛇であらうが、 さぞ美 てるのに何の心残り L の美はやがて 0 あ らと思つて るるの がくる。 手より れよ。 い女はらまれる。 慰み たつてゐる。 佛诗 B 季なひと にはならない、 0 して姿はお前をのろつてゐる。 にはならない。 衰へる。 なつたであらう。 い舞の上手よ、願は 変は さらして清成機の LL いづれか秋 爱? 本質に、 その Ma. の心を思ひ さらし 鬼だで 時清盛様はお前を拾 ひき立て役には 妾は死 相関にさら云 さらして だが 初 括 能愛を佛 12 よ。 ・安心 より は まで前され 20 0 お前さは なら

清盛。來る! もし來ないやうならばどうして 清盛。 妓玉はくるとお前は思ふか。 いらつしやりはなさりますまい。

清盛。悪くつてもよくつても俺は思つた通りの 佛。それが殿様の惡いおくせですわ。 ことが出來るのだ。だから思つた通りのこと をしないではおかない。 も來さして見せる! 侍、登場)

侍。何と申しても承知いたしませんのださらで 清盛、 御座います。 との返事で御座いました。 と歸って來たのか。 んな返事をもらつて使に行った奴はおめく 、なに、來られないと云ふ返事だつて。そ

清盛。承知しないと印したのか?

侍。それでも。 清盛。使のものをとくに呼べる 侍はいい

清盛。苦しらない。呼べと云つたら呼べ。

侍。 はい。(退場)

**清盛。どうしても來ないと申したさうだな。** も覺悟があるとさら申せっ 明日來いと申せ。もし來ない時にはこつちにきすこ う一遍之からすぐゆけ。さうしてどうしても る) 8

清盛。無理ではない。よし無理であつてもかま 侍。 佛。殿様、そんな御無理なことを。 子兄弟を愛するものはどうしても俺の云ふ 番大事なことを知らぬものには俺は容赦はな ことを聞かなければならないはずだ。この一 らあっても聞かなければならないはずだ。親 はない。死を怖れる人間は俺の云ふことをど い。早く行け。 はつ。(平伏す)

侍。都合あって参上いたすわけには参りません

清盛。何と云ふ返事だつた。

はい、師つて参りました。

清盛。使が歸つて來たか。

清盛。 死ぬまで。 佛。 侍。はつ。(平伏して退場) るおつもりなのと 殿様、あなたは何處まで 無理をおり 祝通しにな

佛。 清盛。あたりまへさ。俺だつて死ぬ。 それが何 佛。あなたでも死ななければなりませんわね。 になる。俺は死ぬことを恐れてはしない。 あなたがあまり無理なことを遊ばすと、 あ

(まもなく使に行つた 传登場。 畏ま

勝手に す

清盛。あとの奴のことはあとの奴が ない。 る。俺はそんな奴のことをかまつてはゐられ との方がお困りになりますわ。

清盛。何百、何千の妓王がうらまうとそれが何な 佛。妓王様はさぞ妾をおうらみになるでせう ね。 も人からうらまれるのを平気にならなければ お前は死ぬ者の内で一番美しい。だからお前ま の内で一番大きい。だから人にうらまれる。 んだ。世の中に俺程うらまれてゐるものはな ならない。 い人は人からうらまれるものだ。俺は死ぬ者 い。意氣地のない奴は人をうらむのだ。大き

佛。 せん。 あなたの 拓 つしやることは安にはわかりま

清盛。あはメメメ。お前は可愛い、臆病ものだ

#### 쁘 妓王の家

妓女。 ていらつしやるでせらね。 お妨さま、さぞ清盛さまはお怒りになつ

妓王。それはお怒りになるだらうよ。けれどい くらお怒りになったって、佛の慰みにはなり

盛

5

**妙王**。 妓王。 小 おがさま、口惜しら御座い け オレ 东

す。

(泣き伏

(妓女も母も泣く) 五 清盛の室

妓" 二人の心がいかにも 俺には何でも極端でないと面白 も今日はなまやさし って嫉妬程思ろしいも 日の様を見るのは久しぶりの慰みだ。 6 今<sup>()</sup> 日<sup>2</sup> の心の内に見る。燃え上る炎を見る。 妓Eはもら來さらなも いことは俺にとつては刺戟 佛の顔も亦見も うれ 4 心ではない。俺は今日 のはない。俺はそれ あふ のだ。 0 カン だ。あいつの心 を くない。 から あいつの今け には 女にと にならな なま

王様がおいで 味ひたいと思つてゐる。 人で氷たか。 妹様と外表 登場う の自拍子二人と四人で な ŋ

なりまし けた席に案内

暫らくまたしておけ。見物の人をは皆見

一人でいろ

・の事を

なりました。

と殿様は今日は少しも御相談がなく御自分御

様にお願ひし

たい

と思ってをり

ました。

は はい。皆様 席等は ち やんととつておいたらうな。 お見えになり

心やすく

お話をしたいと思つてをりまし

通し下さいました。姿もこゝへお通しして御

坂玉様は安が初めて上つた時、こゝにお

で妓工様にお逢ひになるとは思ひませんでし

変は氣になつてをりましたけれどあんな 處

清盛。 だ。 だ。生血の出るやう 佛の足音がする。 あはことのとうへ本た。 登場が な慰みは之から そろく始まり 之から見る 始まる 出だ L 8 0 0

清盛。 佛。 0 外ならぬ妓下様 清盛さま、お願ひで御座います。 室にお通しなさつて下さい いや、妙玉にはあの なんだ。 のことですからどう 争。 まし。 カン 俺な ことと

から

7

0

だ。

は

佛。どうし 妾は出來る らに 昨日からどうしたら城王様の御心を慰める 今日

放王を辱めに呼んだの とが出來る した 妾は昨晚 ても妓王様をこ だけ と思ひました。 かとそれ許り考へてをりまし 放王様の御心を はろくに眠 0 妾はその 室に れませんでし 扬通 た ح し下が 8 たな とを脱る た。 40 3

佛。

どうして

ds.

ては

3

日は どう とは つて多くの人をよんでおい 6 それならば多にお暇下さいまし。 とり上げることは出來な 俺は岐 い泣き顔を見せて かへら カ くら何と云つても今さらかへられ との願ひを叶へて下さ れてもかへようとは思はない。 やりた いまし。 前に 妾は心 0) 云かる いと思 今けな

緒に行か 苦しくつて仕方が なことを云 y y 意気地が 開章 カン っ 変の云ふことは聞 ないい ねるやらで してなし、 にも あ りません。 程是 が ぶりに放王の今様 何答 ある。 10 なる。 からそん

佛。 世 きくことは出來な N れ な らば 安は お暇を

清

横になる だ。妾はねよう、安はねよう。(寝床を敷き、 生きてゐるのがいやだ。何も考へるのがいや いはずだよ。(少し默 し)衰はもらいやだ。

妓から お姉さま。 母性 妓女登場)

**妓王**。 **妓女**。 又使が参りました。 なんです。

してなぜ断つて歸さなかつたのだ。 はなぜ多にそれを默つてゐないのだ。 (起き上りつく)なに又使が來たと? さら to

拟 るまではどうしても歸りませんと云つてゐる 断られたら、こつちにもすることがあるとの 清感様が非常な御立腹で、今度、 話ださうだ。使に來たものは御承知下さ お姉さま!(泣く) お付さま、どうしたのです。 もら一度

首を使のものにおわたし下さい。 と申したのです。 なにを云ふのです。 20 妾に

> 妓女。お姉さま、 さらなければいけません。 いけません。お母さまや安のことを思つて下 そんなことをおつしゃつては

妓王。妾はそれを思つてゐるのだよ。だからこ にたい。 もうどうせこの世に生きてゐても面白くはな 上どうなさらうともおぼしめすまい。妾は が死ねばいくら清盛さまでもまさか、それ以 の場合姿が死ななければならないのだよ。変に い。妾は生きて恥をかくよりは死にたい。死

妓女。お好さま、御光です、御光です。安し もおともしますわ。

妙王。お前は何を云ふのだい。 妻が死んだらな しいだらう。 を憎んでゐる。お前は苦しいだらう。 る。かげでは誰でもお前を質めて佛のしかた 罪がたくつてお暇がでたことは誰も知つてゐ さまのなされやうは人も知つてゐる、お前 ものはないよ。お前を憐れむ許りだよ。清盛 を聞いてはくれないか。誰だとてお前を笑ふ よ。だけどお前、お前は清盛さまの云ふこと よ。お母さまのお世話を誰がするのだい。 ほさら、お前は生きてゐなければなりません もしお前達が死ねば妾も死ぬだけの話だ だがお前は行つてくれないか。 さぞ答

E 心ある人は皆お前 の味方だよ。

「放王。(泣きながら)はい。参ります。 妾のふ 母。妻は自分の生命が惜しいかる云ふのでは ります。 手を合せて頼むから行つてはくれないか。 ね、お前もつらいだららが、母がからやつて そむくのは神様にそむくよりも恐ろしいよ。 が清慮様だ、今の世に清感様のおぼしめしに だ。自拍子の間はどんな處へでも呼ばれた して上げてはくれまいか。お前はまだ自拍子 らいよ。 ついかからいろく御心配をかけました。参 らゆかなければならないのだよ。まして相手 けれども、姿を可哀さうだと思つて承知を い。だけどお前に死なれるのはこの上なく お前をつらい目に逢はせたくはな 参ります。 (146)

**妓王**。 母。 放王。來ておくれ。れ、來ておくれ。 妓女。はい、お姉さまさ 母。不承知かい。 母。それなら返事をしてくるよ。 伴さしてい おくれ。 がなか、 少しお待ち下さい。 戴きますわ。 お前もその時一緒に行って ~ 御 承知下されば、 上げて 78

あ

清盛。併い くならなければならない。 の今日の餘興も流れてしまった。 はつ。(清金と佛をおいて皆望場 (清盛退場。佛泣き崩れてゐる もの、苦しらない、席を立て。 お前はなぜ泣いた。 お前さの お前はも 16 カュ つと強い げで

### 妓王の家

母。さら云へばさらだね。安心 女中。はい。そんなに早くはお歸りになります 母。まだ妓王は歸つて來な ないよ ないのでさつきから何温角まで行つたか カン 氣になっ て仕だ

女中。 丹。ある、氣の毒だが見て來ておくれ。 女中。一寸角まで見にまるりませらか。

け。短氣を起してくれなければいくが。 まも清盛さまだし、佛も佛だけれども、どう の子は小さ に勝ち氣で苦勞を知らないから、短氣でも きらめてさへくれればい」のだけれども はしないかとそれ許りが氣になる。 中はさららまくゆくわけはないのだから い時から一微者で、人に負ける あの子 清盛さ

> 許りが氣になつて仕方がない。それは てくれればい」のだが。 合せだと思つてゐる。 飯さへどうかしてでも離ければ妾はそれで仕せる へなければならないのだ。その日そ さぞ日情しいだらう。 だ。だがあの子は可哀さうだ、 とするより仕方がない。恥かし のだ。今の世に生れて殺されなければ仕合せ はそんなことを云つてゐられる身分でもない を云つてゐられる他の の然るのも無理はない。だが今はそんなこと のが嫌べだから無気を辿しはしないか いとか、 口悔しいとか云つてゐる暇 1 17 あの子もそれで我慢 だがそのつら でもなければ、 どうも気になる。 無也 いとか、懸し のい所も耐 の日の御 もない。 ない とそれ の子

女中。はい。 母。見えなかつたか

母。どうしたのだらうね。あの角まで行って見 しま やつて学日も娘の歸るのを待たさ L てしまふ。だが四人一緒に行ったの えなければ暫らくは歸つて來ま B まさか姿に知らせるのを恐れて歌つては のことがあつたら 何とか云つてくるだら い。衰はから れたら だから 瘦や

> 母。 來てはく 1]1 うぢきにお歸りになります。 気の毒だけれどもう一度角まで行って見て そんな師小配はござ れまいか。ぢつとしてゐられない いま せん。 3

女中。 はい。(女中退場

母。本當にどうしたのだらう。 方がない。 何んだか氣にかる。妾も見に行からか知らな なければいるが。何んだか胸さわぎがして仕 矢張りよさう。どうも氣になつて まさか殿の知らせではあるま もしものこと いけ

母。見えたかい。 女中あわてて登場

女中。はつきりは うとしか思へない車が見えまして御座 急がせてくるやらでしたから早速お知らせ がりました。 きつともうぢきお 中せませんけれど、 りになります。車を

形 小: さら さぞくたびれたらら。 明らくして、 防王妓女、 母同じく沈默して登場と か。それはどらも御苦労だつた。 よく歸って來てく 默して登場。

ない。 ない 0 少しお待ち下さい。 カッ さあ行から。姓王は待つ 默望 お前は、 カ それが今のお前のたど一つの務めなの お前のたつた一人の母を愛しない 他の云ふ事を聞かなければなら 前に お前の身體を あるだらう。 愛门

妓女。 らうが、変は佛心心にはかてるつもり 佛に 8 1) らに立派にふるまひませう。 だ。いかに佛心心が蛇であ は勝てるつもりだ。佛心心には

(二人、退場)

自拍子の一人。立派なお室で御座いますこ 他の一人。 案内される。腰元、あいさつして退場) (妓王、妓女、外に白拍子二人、腰元に席にからます) 本當に立派で御座います

れ

放王。この室は立派な室ではないよ。妾の通さ るよ。 ようと思ふよ。妾は佛の思ふ通りにはなら すつもりでこの室に通したのだよ。 れる字ではないよ。妻を唇めて弦を怒ら て皆が張合がないやらに思はし 変は告が思つてゐるよりもず ない。妾は清盛様 どん な目にあはされても不気でゐて見せ れ 変にはまだ一つしようと思ふこと が多の出來る の思ふ通り にも の復興なのだ。 つと平氣な激 たく思つてる ならない。 だが妾は

> 人に笑は 勝つて頂戴よ。さらして今日は皆で驚くや なるやうなことはし 本當に安は昨日から決心し お妨さま、本當に勝つて頂戴よ。立派 れるやうなことはしない、人の慰み ない。 安は苦しい。け てゐる。安は かてる 鬼に あ

ど妥はかつ。きつとかつ。 佛はう の公卿、殿上人、諸大夫、侍、 の座につく。妙王等平伏してゐ 佛と登場、 つむいてゐる ついいて平家の一門 登場が る

**竣王**。 清盛。 妙王等。 好のものも御苦勢で お忘れる 妙さ 生、暫らくぶりだな。 はつ。 なく お招き下さいまして難有く 妓女も來た

存じまし 前共 お前ろ つたの の舞が見たいとない 何にか、 に述ひたい、 るの 例だけ から 佛芸 何 かあ 来でく うで無理に う今様が聞 だが、ほかと非今日 5 40 つをしてやれ。 オレ も来てもら きたい。 で好り

カ

あ

とる。

我は清点様には

かって

な

けれども、

妓王。 佛 表も 林生

清盛。お前 你にお前にあっている 話 さらだ。 は時々佛を慰め に來てやつてく

**姟王**。

坡王。 清盛。 清盛。 呼ぶ。へき 今日 る。人々の内に供をするる者する。妓女は耐れ、二度くり返す、二度日は少し、決事にな とをよいも へかねてらつむく。佛は途に泣き伏す れも佛性具でる身を、 力。 47-しは凡たなり、 版<sup>き</sup> Es 退るれ は之で はい。(るずまひをなほし唄ふ)、 早速だが今様でも 今度は お前は浅薄なながや、 ので佛の機嫌を損みてしまった。 やめとしよう。その 佛の機嫌を損ねないやうにいた 我等も遂には佛 隔つるのみこそ悲しけ かしてもらはらか。 内又改めて つまら なり、い 佛も 12 2

清盛。 **姟**王。 **妓女等三** はい。 人。はつ。(不伏 (平伏する の、御書券だつた。 やれい 八する

腰元に案内 Ť れて妓王等連場

腰亢

きで安はいやな世の中から去ることが出來る 8 王は剃刀を出し、 こ」で死ぬのはやめよう、 6 死んだの ない處に行から。 四來ない 五月蠅い世の中から逃れることが出來 安が死ねば誰も姿を恥かしめること のだ。 だと思 (ふと氣をかへて)さうだ、 それをながめる)たど一つ つて 76 あきらめ下さ 何處か人の目につ い。(妓

**妓王**。 妓 女。 い」えた。 何か用かい。 かぎ 佐女登場)

妓主。一寸とよへ

36

お前され

生はあ 御书

妓女。 があるのだよ。 はい、姿に出來ることなら。 きいてくれるだらら

ならないのだよ 出來ないことでもきいてもらはなければ

妓王。 妓女。早く云つて頂戴な。 お切さまに 默望 つてゐるのだよ。 なんだか氣になりま

妓王。 妓女。 だよ。 はい。 安はもうことに居る お前は妾に だから遠くへ に同情してくれるだらうね。 0 が と思つてゐるの いやになつたの

行 から

カコ

妓 女。 だよ。 と思つてゐるのだよ。 初 妨 清盛さまのお力の及ばない處に行 さまがいらつしやれば姿もゆきます かう

**妓王**。

妓をない

姿な

76

8前をうら

むよ。

お

前

妓王。 かに世話 だか お前き 前がころにゐてくれればこそ安心して遠くに 世話するより仕方がないぢゃないか。 姿がるなくなればお母さまのことはお前がお 六年もたては姿は歸つてくるだらう。 行かれるのだ。また逢へ b はこゝにゐておくれ、姿の一生のお願 そんな勝手なことを云ふものではない。 間する のがないぢやないか。姿は ないことはない。五 だから B \$6 ほ

妓 生きていらつしゃら そをついていらつしやるのですわ。お姉さま りませんわ。 心はわかつてをりますわ。妻もお妨さまが けません、いけ なければ変も生きては ません。 お姉に さまはら

妓 妓王。 す しよ。本當に思ひといまつて頂戴ね。 姉さま一人いらつしゃらなくつたつて かつてをりますわ。 妾は何答 おつしゃらなくつたつてわかつてをりま 妾は妹ですわ。 死 ぬとは云 遠なくに お姚さんの はないよ。 ならば お心はわ 何答 t

> 妓女。 ないのだい。 お姉さま! お姉さま、 \$6 姚き **☆**泣な いて 拘だ き うく) お姉登

心を知つてゐながら、我と苦しめようと思つ

お前はあんまりだよ。

お前は妾の

てゐるのだよ。

なぜ姿を樂に死なしてはく

いのか

妾が生きてゐて恥をか

ムされるの

を見てゐた

きてゐられ

0

もつと は姿が

**妓王**。 がつかない内に変をのがし 番難有いお前の心ざしだよ。 さ、 泣かないで \$0° 7 かく 杉 母さ れ。 ŧ 0 杉

**姟王**。 妓 16 女。そんなことは出來ません。出 切さま、 (獣らさらとして) お母さま。 お姉に 何を云ふのだい。お默 來きま せん。

妓 ŋ 女。 く來て頂戴の に知れたら大變ぢやないか。 お切さま、お 默らないと承知 母さま。早く來て頂戴、早 でしな お付きま

**姟王**。 妓女。 母。何をそんなにさらくしく云ふのだい。(登 なさるおつもり それ所で ながら らそです。 なのです。 ありません、 お 母さま、 移 姚起 3 主 は自害 らそで

0

(151)

い。
って來てくれた。玄はこんな嬉しいことはなって來てくれた。玄はこんな嬉しいことはなた。安は氣が氣でなかつた。ほんとによく歸

妓王。:

妓女。....

が、まく我慢をしてくれた、よく短氣をおこさ好。よく我慢をしてくれた、実はそれ許り心配してゐた。

(三人を歌いや、あつて) (三人を歌いや、あつて) 母。(妓女に小摩で)首尾はどうだつたい。 妓女。お母さま、口惜しう御座いました。 女女。お母さま、口惜しう御座いました。

が、お姉さまはお氣の毒でした。皆開 いてゐる人はお姉さまに背陽して涙でんでい らつしやいました。たじ清盛さまだけは微笑 らつしゃいました。たじ清盛さまだけは微笑 んで聞いていらつしゃいました。

妓女。はい、聲を出して泣きました。母。佛はくやしがつて泣いたのか。

をお許し下さい。さらして妾のことは病氣

付。清盛さまは怒つていらつしゃらなかつたか

to Community Williams はい、別に。けれどその内に又佛をなど妓女。はい、別に。けれどその内に又佛をなど

妓 した。 ます。 山人がゐるので殊勝らしく見せかけて、 返しに慰まうとするにちがひありません。深た 妙さまの方に同情したので口惜しがつたので しようと思つたらしいのです。け と申しました。自ばくれてゐるにも程があり 姉さまを見て、 す。今にきつと又お妨さまを呼んで今日の仕 女。 そんなことをおつしやつたかい。 佛は大勢の前でお姉さまをなぶりものに 妾は腹が立つて仕方がありませんで おなつかしら御座いますなぞ れ ど皆はお **‡**6

妓王。お母さま、お母さま 母。無理はない。姿も聞いて腹が立つよ。 地忍を無理にしたのです。 辛抱が大事だ。 仕方がない。この世に生れた以上は何より 人にさして下さい。妻はもう何にも申したく きらめてくれとおつしやるので、安はならね ることは安の力には及びません。例にももら やるのはよして下さ あきらめるのが大事だ。 が辛抱してくれ、 もうこの上地記す い。変をどう だが あ B

あちらに行きます。どうか今日は何にも考へ切。無理はない、無理はない。それならば変は何にも率抱したくありません。もありません。何にも聞きたくありません。

安を一人にさしておくれ。 安とのより なしなり ないでもしておくれ。(基缘)

妓女。はい。(退場)

妓王。妾はあなた方二人の為に惜しくない生命 二人の為に辛抱するだけのことは辛抱いたしたり、ないないない。 日のやうな日に逢ひました。妾はあなた方だ を今日までながらへました。その御かげで今け ます、耐 りません。どうか姿に先だつ罪を許して下さ 為にいたしました。妾には之以上の力はあ た。安は出來るだけのことをあなた方二人の 佛の慰みにはなりません。生きてゐればこそ すけれど安は死にます。安はもう清盛様や、 ました。恥をかくだけのことは恥をかきまし を見られる気もありません。どうか先だつ罪 す。姿はもう生きる氣はありません、人に類 こんな恥もかきます、 いまし、お嘆きになることはわかつてをりま へられない淋しさにもなやまされま 出 來ない地忍も

れられない罪なのだ。洗つてもとれない、汚おとしたくなる。だが、清盛さまの罪はのが れ が、さら思ふことが腹がお立ちになるらしい。 させなければならない。そんなことをおつし は誰にも愛されてはるない。俺は誰をも恐れ をお助けになつた優しい心を今だに時々呪 無情なまねをしていらつしゃるのだ。 くしていらつしては生きてゆ と今までに何源思つたらう。 心をやすめたい。姿は清八様にお暇を敷からてる して安は全の内に罪をのがれたいと思つてる れようとする。あらへばおちる汚れは洗つて のがれられる罪をもつてゐるものは罪をのが ひどかったと思っていらつしやるらしい。だ ぢつとしてはるられな つらすぎるのだ。姿はさう思つてゐる。さう 處までも無理を通さなければならない。 がなない。だが、腹の底まで無情な方では お許しがなかつた。しかし妾はもうとゝに なのだ。それを苦にすることは清終樣には つたことがあつた。妓王様のことも少しは 妾は好王様に逢ひたい。さらして妾 無情を装っていらつしゃる方だ。優 つしゃる。俺は無理をしすぎた、俺は 60 変はゐられる問、 清点様はその都 かれないので、 順品は

紙をかょうとする) だが変 はもうこゝにはゐられな 慰めした。だが変 はもうこゝにはゐられな 慰めした。だが変 はもうこゝにはゐられな 慰めした。だが変 はもうこゝにはゐられな 慰をかょうとする)

#### 清盛の室

とおあんじしてをります。

かたづける)

腰元一。この頃の佛領前の御様子をどう思ひに

腰元二。そんなことはないでせう。いくら清盛際元一。姿はもしかしたら子供でもお田來になったのではないかと思いますわ。

さまだつて御館が御館ですかられ。 腰元二。しつ。殿様が御館りになつた。 腰元二。しつ。殿様が御館りになつた。 (二人あわてて、あかりを持つて迎へにゆる。) もなく、清盛にあかりを見せつる

清盛。佛はどらした。

て、御室にとぢこもつてばかりいらつしゃい腰元一。今朝から御氣分がわるいとおつしゃつ

Heri.

元二。見一夢りますら

ます。

腰元二。何處かお身體がおわるいのではない海盛。お前はこの頃の佛の樣子をどう思ふ。腰元一。はい。(退場、暫らくして)

清盛。さうか。俺は佛が大党の病気ならばい、 がと思ってゐる。だが佛は病気がやない。見 でゐる。あいつは今にきつと逃げ出すから。 腰元二。そんなことは御座りますまい。 たのだ。

清盛。濃だと思ふなら見てゐろ。腰元二。そんなことが。

腰充二。あんなに殿様のことを思つていらつし腰充二。あんなに殿様のことを思つていらつし

極元二。なぜで御座います。 れないことがある。 れないことがある。

けりこうは、イドリー も頼りになるものを求めてゐる。(間) 佛は も頼りになるものを求めてゐる。(間) 佛は とはあるまい。

(153)

g, い」。安達も は ない。 5そ. 知つてゐるの ならばらそでい お前はそのことを知つてゐる お前が死ねば一緒に死ぬ 妾だつてい ならば死にたけ 7 が、 生きてゐようとは思 招 前点 が 礼 9EL ば ね らだけ だらら 死し ばいないと ねが 0

妓王。 妓王。(暫らく沈默) は思ひ切つてをります。 さあ、御らん下さ その證據がみたければ見せてよ らそですわ、<br />
らそです お切さま、 い。(黒髪をか 妾は死ぬこと 2 げませ そり

女。 あつ

ij う。

v,

髪の毛を見せる

下さいました。 も形になっ なの、竹らくして お前は尼になる必要はないよ。 尼に おぬきま、 なり ま お如うま、 よく生きて 尼になっ 変に

ては なり 17 -y-なりま -j-要 3 111-7 がすてたく

らするつもりだい。 なつてをりましたのです は it ない よ。 \$6 母章 さまのことは

> 小: ことは淋染 居よう よう る 10 なり なり ね。 が ね。 た た せめ け しく いと思つてね さも れ 4 て三人だけは何時 ば 700 つて なる なけ だ。 仕方がない。 れば今の世に その代リ三人 た 6. しのだ。 70 変なし 多達 C. F. までも 金が なかれ 生きてね はた 緒よに 一緒と から足

幕

妓女。 妓王。

お母さま。

お母さま

第 Ξ 幕

佛。 く淋むい。 とき 一日もわら が が母がなくなってしまった今、 生きてゐる間は 方の平気でなさることを安けたで見てるだった。 V: 6 文自分の心の云ひ 姿はもうこくには一日もわら 清盛恭 それ所か好きだ。 へ出來ない。 (夕月 様のわきにゐるのが姿にはこの上 われない。 あ のぼる の方は安と人間 無理にも字拠してわ 安は 清盛様を嫌ひでは 姿は落しくつて仕 あの强 けにもなってる いお心が姿をひ かち もうこくには ない。 方がな 73:13 る あ だ

を悩まし

だったらい Z 開音

さうして

心で云った。 いた時深が出た。 のゆく處だとお

Z.

足で

心を知ってゐる。清盛樣

は湿い

い方だ。

さらに

の心を知つて の調子が少し

ある。恐らく安計りが

清路樣

急に

時のことが目に見えて仕方がない。 配がしたくない。姿は人に恨まれるのが ر-これ 妾は弱い、妾は安心がしたい、妾は何も心 きて る。 にもまし W 17 力》 れ ども変け淋 て安は清盛様にすてられる 件質 がある。 40 妾は臆病 。数王様が 嫌な

まり もののゆく處だ、 とお三人で尼になって 奥に柴の庵をむすんでお 心を絶た たい、 はそれを聞 にまいた種は芽が出た。 えずなやませ 、妙王様に 生きら 死 5 にら なぬさき お笑ひに たい る。妾は妓王様 いらつし とけ 付きまと、 妙王様 たい。 から死を恐れ なつ やるさら さうして変し 妾ははり 加女さま た。弱病 は嵯峨 にあや

カン

b

お

が出まし

た。

3

5

L

7

御

なさ

玩具で 愛い人形がなくなれば、 は 俺を恐れはし を 俺は之からどう かないと俺の刃は血 もさがさら 退場) ない。早く退 か。 佛は俺を恐れても、俺 俺は父血なまぐさ にかわくぞ。 70 れ。俺の云ふこ だ。 施 可か

恐れても だが のやらになつてやる。 は を 他は俺を恐れない。俺の未來 7 7 70 佛のやらには恐 皆然のも のは俺を恐れてる オレ ない。 その

# 嵯峨の奥の柴の鹿

はれる 現象 んはれる。 0) 庵 忍びの姿で佛、 で母、妓王、妓女、 いて特、息をきつて現 花装道 旣 に撃 K

佛御前 ないふりに行か おどろきながらそれをか 清盛さま 13 使で御 座 < 玄 7 開 佛。

传

佛御前。

侍。

います。

えつ。

侍。 (明年)は世人 御心配には H れど 及びま な K 4 ん。清盛 かな 安心 さま

> る やうに ことづけ てくれとの

> > なことは澤山御座りま

御座いません。

传。 佛。 それで私が貴女のあとを追はうとしました。を召取つてつれてこいとおつしゃいました。 を召包 さらしてそ (立ちど 本當で御座 まり、 れは います。清盛 は本當で御 ふり っむき) 座さ 金さまは初め 丘いますか あなたで もう一 度お召し したか。 貴女様

まし たら、 成佛し 佛との で御空 ら、お使が又御座いまして、 つしやいました。 の命はないぞとおつし sost は用き いました。さらして御前 生きた佛には さらして貴女様を守護してゆ はない、許し 佛は運のい は本當で御 r. まだ用 L b 7 ム奴だとおつし のことがあ やる があるが、 から安心し へまねりま 0 死んだ H た 6 ٤ op 73 4 7 13

下さるの くれませんでし く思ひまし 3 本當で御座 理の爲に、 ま し下さいとおつしやつて下さいまし。 勿體ない。そんなにまで妾のことを思 きた。 は 爽 つです の心はは 後生の為 力》 は残り 妾はお傍に何時ま 弱い妾の心がそれを許 どうか。 なく御存知で いたすことをお た清盛様 御さ でもねた して の御 つて

たりや

お言葉で御座 侍。 まし。 我儘なこと計りいたしました。 様にく せら。 れと申して下さいまし。 さうお どうか安のことをわるく思はないでく まだ心のこり れんくもよろしく 0 世には最早望みも つたへいたしませう。

おつし

やつて下さい

本當に皆様に

佛。 侍。(受けとり)髪の毛では 佛。 清盛さまに。 きもり え」。安の (紅包を持 毛で にわたし)それならば之を、 御空 4. 古 しせんか

佛。 侍。 ば之で、お役日御苦勢で K をお笑ひ草におといけ下さいまし。 貴女様 どうぞよろしく。 お驚きになるには及びません。どうか とを見送る も見ずに妓王等の庵の方にゆく。 (佛は涙をかくして静かに食釋 0 家の内容 さらして清盛さまに 御座いまし の三人、念佛をば それなら そ

妓女。 妓 妓 王。 女。 お姉さま、 ٨ ち ム月音 いう月で御座 お前に は 淋 しく は な

清盛。別に今朝から變つた様子はなかつたか。 腰元二。はい、別に。(間)ですが一寸氣にか 阿元二。 どう遊ばしたのでせら。 かることもないことは御座いません。 よし。今にくるだらう。

清盛。なんと云つた。 順元二。今朝お目にかいりました時、随分お前 は、このかは、 上へんなことをおつしやゝました。 していらつしゃった籍を戴きました。その にもお世話になったとおつしやつてお頭にさ

腰元二。この頃は心細くつて仕方がない、今に もするのだよ、だがそんなことはないだらう しましたら、仕合せすぎるだけ末恐ろしい気 お仕合せな方はないでは御座いませんかと申 事をおつしやるものではありません、貴が程 ぐんでいらつしやいました。そんなお心細い ておくれ、とおつしやいました。その時、涙 ろいろの罪を許してくれて、妾の後生を祈っ のことがあつたら、変の今迄にお前にしたい も病氣になつて死にさらな氣がする、もしも

> 腰元一。殿様、大變でございます。佛御前が何 となる。 たべる 清盛。そんなこともあるまい。それにしてもあ 腰元二。もしものことが御座いましたら。 處にもお見えになりません。 まり遅い。(腰元一、顔色をかへて登場)

清盛。よく室を捜して來い。置手紙でも何處か に入れてあるだらう。

清盛。大丈夫、死にはしまい。きつと放王の處 腰元一。もしものことがありましたら。 へでも行ったのだらう。二人で室を捜して來

腰元二人。はい。

腰元一。殿様お手紙が御座いましたさらで御座 います。 (この時、一人の腰元、登場、腰元一にさ さやき、一通の手紙をわたし、退場が

腰元二人。 だに? 清盛。さらか。(手紙をとり讀む)俺の思つた通 り、妓王の處へ行つた。尾になつて。

清盛。さらだ。驚くことはない。俺の思つた道は

腰元二。はい。(退場) 腰元一。本當に佛衛前はどう遊ばしたので御座 いませう。氣でもお狂ひになつたので御座 りだ。情をよべ。

**清盛。さらか。** 

笑ひになりました。

ね、とおつしやいました、さらして淋しくお

ませらか

清盛。默れ。(沈默 (侍、腰元二と登場、平伏する)

侍。はつ。(退場) 清盛。佛が嵯峨の好王の處へ逃げた。すぐつか まへて來い。與を持つて。

腰元二。はい。(退場) 清盛。(少しして)すぐ特を呼び戻せ。

侍。はつ。 病盛。つかまへてつれて歸るには及ばない。佛 もしものことがあつたら、お前の命はないぞ。 さらして嵯峨の妓王の處まで守護してやれ。 いる奴だ、から俺が云つたと佛につたへろ。 許してやるから安心して成佛しろ、佛は運の にはまだ用があるが、死んだ佛には用がない のあとをおつて佛におひついて俺は生きた佛

侍。はつ。(退場) 清盛。さらして天下に傳へよ。もし佛に指をさ つたと。佛にたいしての俺の佛心は他の人間 ひだぞ。よし、早く行け。 をとったので情け深くなったと思へばまちが に對しては悪魔にでもなるであらう。俺は齢 したものがあつたら、逆像にすると他が云

(154)

母。 ることを忘れてはいけないよ。 それなら三人で行から。念佛を心にとなへ (三人、手に手をとり、竹のあみ戸にゆ く。妓王、あみ戸をあける。佛、靜かに

入り、丁寧に挨拶する)

妓王。 海佛前? 佛。はい。(かつぎをあげ顔を見せる) 佛。岐正さま、佛で御座ります。 **妓王**。どなたです。

妓王。何をです。 佛。はい。(かつぎをとる。尼になつてゐる)

佛。貴女にお目にかけたいものが御座いまし

佛。はい。貴女のいつぞやの御言葉が思ひあた 妓王。あなたが。 りました。

放王。あんなお美しい髪を。 佛。貴女様の美しい髪をお切らせした妾で御座 いますもの。

妓女。装こそ。

母。(妓王に)きたない處だけれど、奥へお通路

坡王。はい。それならばむさくろしい處で御座 いますが、こちらへどうぞおいで下さいまし。 ししたらい」だらう。

> 佛。それならば安の罪はお許し下さいますか。 とは取かしい夢のやらな気がいたします。迷 今しがたもお風計申してをりました。昔のこ ひとは云ひながらよくもあんな露骨な真似を いたしたものだと思ひました。どうぞこちら

佛。難行う御座います。 (四人、家に上る。 侍、それを見てもと 來た道を歸る)

放王。とが姿の母で御座ります。 好。何もお許し中すことは御座りません。 佛。どうぞ昔のことをお許し下さいまし。 おきなく。 おき

佛。有りがたら御座います。 佛。妓女様でどざりましたか。 放王。これが妾の妹で御座ります。. ず失心いたしました。 (二人、會釋する) いつぞや心なら

佛。はい、一心で参りました。 放王。よくおいでになられましたね。 こんな處 へ今時分。 (二人、會釋する)

佛。清盛さまは妾の心を鬼のやらにしようと

わらへるやうな人間になさらうと遊ばしまし なされました。一緒に皆の呪ひ、憎みをあざ 放王。それはお氣の毒なことで御座いました

**妙王。死ぬ覺悟で。** 佛。はい。死ぬ覺悟で逃げて参りました。 **妙王。逃げて。** 放王。清無様はよくお許しで御座いましたね。 はいま 佛。はい。逃げて参りました。

佛。はい。もらどらしてもぢつとしてはゐられ 死に目にも逢へませんでした。 もすると一人で泣いて許りをりました。母の しがみついてゐる手に力がなくなつて、や」 くなりますまではそれでも清盛さまに一心に 氣性が劇しくなる許りで御座います。母がなきしが おられませんでした。貴女も御存知のやらに しがみついてはをりました。ですがこの頃は 息する度に心の内にしみわたるやうな気がいいき りで御座ります。すべての人の憎みと呪ひが 清盛様のわきにをりますと、恐ろしいこと許 なります たします。さらして清盛さまは、ますく くつて、後生が恐ろしくつて、ぢつとしては なかつたので御座ります。なんとなく恐ろし

(157)

放王。安は時や淋しいよ。だが念佛をおとなへ すると淋しさも忘れられる。安はこの頃どうかすると嫌心ことを思ひ出すよ。

妓女。佛のことを。

放王。だけどもう以前程管にと話りは思はない。もう昔のことは皆夢だ。本質に靜かで淋しい、だが何處か嬉しい今の心持では佛のととも惟くばかりは思へない。姿が佛だっとも惟くばかりは思へない。姿が佛だったら、失戦り佛と同じことをしたらうと思ふよ。佛に罪はない。

放王。清益さまこも、厚よない。 妓女。そんなら清盛さまに?

女王。清盛さまにも写はない。誰にも罪はない。迷いがあるばかりだ。清盛さまは一番迷りの烈しい方だ。あの方のそばにゐると時、恐ろしいことがある。夜半なぞに悪夢に時、恐ろしいことがある。夜半なぞに悪夢に聴はれになると、何とも云へないお苦しみやうをなさるのだ。あれを見ては清潔しるしてしまいだらう。外の人ならあんな夢を見る前に氣絶してしまいだらう。

「平家の滅亡近きにあり」と云ふかと思ふとそなつてゐると、その内に日立つて大きいのが好王。或時などは骸骨許りある野原をお歩きに妓女。どんな妙を御らんになるの。

の戦情がのこらず一度に笑ふのださうだ。清 な女。わかりませんわ。お怒鳴りになるの。 放王。さうではない。何とも云へない壁で一緒に な王。さうではない。何とも云へない壁で一緒に なで、おかりませんわ。お怒鳴りになるの。 なったがない。ないではない。何とも云へない壁で一緒に にお笑いになるのだ。お身體中脂汁をおかき にお笑いになるのだ。お身間中脂汁をおかき

妓女。まあ。

れない人はおどろくよ。

なるだらうよ。殆んど毎瞍だからね。な

なるだらうよ。殆んど毎瞍だからね。な

妓女。さらで御座いませらね。

母。装はいるよ。 母。装はいるよ。 母。装はいるよ。 なんなことをおつしゃらないで、特でお放王。そんなことをおつしゃらないで、特でお放王。そんなことをおつしゃらないで、特でお放王。お茶を入れて、お母さんにお上げ。 女王したら、淋しい気がして來ましたから。ましたら、淋しい気がして來ましたから。

か戸をたゝくやうですね。 か戸をたゝくやうですね。 「などろき、きゝ耳を立てる。小澤で)誰

妓女。

それがよろしいわ。

す。一寸見て來ませう。
母。風だよ。今時分離もくる人はないよ。
母。風だよ。今時分離もくる人はないよ。
など、、少し鬼で)を答に。

お。およし。もしものことがあるといけないから。

します。 ゆ。(小摩で) おたのみ 申します。おたのみ 単 妓女。 又独のいたづらかも知れませんわ。 を放文。 ときりに戸をたるく。

母。変がゆから。から云ふ事は年よりの役だか好。変がゆから。から云ふ事は年よりの役だか妖王。さらだ。変があけにゆきますわ。 放女。変のやらですわ。器い。

妙王。それでももしものことが御座いましたら。

母。大丈夫だよ。姿だゆくのが一番安心だよ。 とはいことはない。悪者ならあんな縁戸はこ はして入るからね。それにいくら今時でも佛 の道に入つてゐるものに手用しをするものは の道に入つてゐるものに手用しをするものは で、なる。とんな悪者だつて地獄 に落ちるのは悪ろしいからね。 佛。

生きた佛は参りませ

います。 IJ そんなはずがあるわけはござい どう遊ばす お考へで御

半身をぬす 手にさはらしたく しかしそれは俺の一時の出來心だ。俺の本心 をよこして お前はそれを本心で云ふのか。この俺は お前は お前に みさつたのだ。 俺の本心はお前を失ふことを許さ は清盛のお前だ、 他のお前をぬすん お前の尼になることを許 な かつ 俺はその学身を人 お前のお前では 俺は自ら來た。 だのだ。

参りません。

姿は貴方のお傍では生きてゐられませ 作だは ついて來なけ **\$**6 前が傍にゐないと生きてゐられな れ ば依に る がある。 つ

や思ひに そんな誰を 作 は恥等 なり かしいと云ふことを知 ま お しやる څ とを恥り 6 2)> ない。 とは 來

> 佛。 清盛。 貴方をあ は どうしても お前はこの清盛を憐 れ と思想 る B れとは 0 は 思はな

清盛。 座さ こしまで來たの いません。 よく云った。佛、 俺はその言葉を聞 きに

3 いまし。 清盛さま。(清盛のすそにすがり)お許し下 姿の身體はすべて御佛に任せま

清盛。俺が が生れて もつと選 ま は自分の生んだ、又生まされた勢 と俺とは一緒に生きてゆけ を喜ぶことが出來たかも に男の子が生れてゐたら、 ら少し早く生れてゐたら、さらして二人の間 一緒になれない不具にしてしまつたのだ。機 れるより仕方がない。人々は苦しまなけ たじ時がわるいの もう少し若かつたら、或はお前がも い、この俺より ゐたらう。 (間)よし。佛、お前は許 下が だ。時がお前と俺を 知し はその時泰平の御代 それは重 ない人間ではない れない。元來お前 もつと強い男の子 にまきと 盛よりも れ

には御 いか。 妓王。 る。 HIE 無夫益 有りがたく思ひ、大事にしる。 佛はとけ だ。 それ は確違がどうすることも

そんなことをおつしやつてはいやでござい

0

111-2

清盛。 れない。 清盛さま。 それ はい。 ならば鯨 る。 又逢ふ時があ 知し

清盛。 佛。清盛さま、 と思ってこいまで來たのだ。安心しろ。 で生きた佛をつれて節 安心しろ。俺はたべ寝 なんだ。 お願ひが一つ御座います。 (泣きつく) れたら、 0 0

**清盛**。 だった。 (旋に のなた様の を記は お前き の力で願へるもの た 70 り)皆のも のみ 後生 lJ を 願ふことをお許 の、さわがして氣の なら願い つて見み。 やる許

清盛。 清盛さま、御機嫌よろしく。 恐れ入ります。 (皆不伏する

る。俺は一人で家に歸る。

今後の清盛は以前

も恐ろしい清盛になる

No.

知

ない。

おうらやましく思つてをります。 た。初めはお氣の毒に思ひましたが、今では 度に思ひ出すのは、貴女のことで御座いました。なった。 おちついた人間になりたく思ひました。その カコ つと確 たよりするのが恐ろしくなりました。安はも Z, ない、激流にさらはれる心配のない、心の たよるものがなくなりました。 安の心は淋しく、悲しくなりました ですが、さうなさらうと遊ばせば遊ばす かなものを求めました。妾は鼠の吹 清原様をお

**妓王**。 佛。(會釋し)本當に皆樣おそろひでさぞお樂坊 け しみでございませう。この世の内で、 ないと生きてゐることは淋しく が嵐が吹かないやうな氣がいたします。 それでも時々淋しい、 つらいことも御座 なります。

だ

る程を ます :35 ことがあればある程罪を重ねてゆくやうな気 で御座いませら。清盛さまのわきではつら ŋ 座さ L ます。 やつて、互の後生をお祈りになるので御 その時は皆様がさつきのやらに念佛をお いたしまして、 いませう。さらしてつらいことがあ 罪が消えてゆくことを御感じに なは末恐ろしい氣がいたし なる れば あ

放王。何事も夢のやうな気でをります。樂しい

のですか、悲しいのですか、

それも

わかりま

くらしてなります。人様にうらやまれるやう

たど御佛におすがりして念佛を申して

な身分でも

御座いませんが、

たが後生を願つて 人様をおうら

佛。いえ、唯今こなたに上らうとしました時清 妓王。貴女の げたことと、尼になることを許して下さいま 盛さまからお使 らつしやるで御座いませう。 す。(間)清盛さまはさぞお怒りになつて おつしゃることはよく が御座いました。きらして逃 わかり 主

二度とは許さない心算だ。

ŋ

お前をつれて歸る。俺は一度は許したが、

佛。それが何よりおうらやましい気が

いたしま

安らかに送ってをります。 申す気もなくなりました。

許しを得ないでは気が咎めてなりませんでし

妾は今ではたいどなたにも恨まれるやう

特様ま さる

城王。本當にお許しになったのですか。

なつて仕方が御座いませんでした。

貴女の

それに安は貴女のことが気になつて気に

と件よくしたいと許り思つてをります。 なことはしたくないと思つてをります。

佛。

は

6

生きた佛には用があるが、死んだ

**姟王**。 歸れば、妻が自害することを御存知なのです。 つて下さいました。清監様は無理に安をつれ は用はない、安心して成佛しろとおつし それ程迄の御決心で。

侍をつれて登場) (との時、清盛、先刻の 侍を他に一人の

妓女。お姉さま。人の足音が。何んでせう。 本當に何んだらう。

妓王。 (清盛、 編戶をあけて入る)

清盛。 清盛。 妓王。 から、返してやる。(佛に投げやる)そのか 受けとつた。しかし俺には之は用のない品だ 佛、途中でお前からの送りものを確か (皆平伏する、清盛、上座に上り) 俺だ。清盛だ。

佛。 あらら方がこんな真夜中に一人の女に迷つて こゝまでお出でになるわけは御座いません。 をあらはしたので御座いませう。清盛様とも 其處にゐる清盛樣は狐狸 に自身の生命を何よりも大事に思召す清盛様とりと 50も に だい だい ない この真夜中に、 この権に、 か何かが假りに姿 ものこと

(廣文机の前に坐つて手さぐりで何かか

廣次。靜ちやん。 いてゐる。靜子登場ン

黨

唐の

次じ

0 室\* 现

(との一篇を亡き姊に捧ぐ)

4

妹是

廣次。

手紙が來たやうだね。

靜子。える。

静子。こうですか。一寸見て來ませら。 靜子。 廣次。 部子。そんなことはありませんわ。旅行でもし 廣次。つまらないので返事をよこす氣がしない 靜子。本當に。もらいくら何んでも來さらなも 廣次。さらかい。どうして來ないのだらう。 のですね。 のかも知れないね。 ていらつしゃるのでせら。 叔母さんの處へ手紙が來ただけです。 來てゐなかつたかい。 一部子退場、まもなく登場

小間使、女中、老婆、古本屋

廣次。それならい」けど。僕にはさうは思へな 廣文。あの人の處にはいろくの人の處から 靜子。きつと御らんになればおよこしになつて 見てくれと云つて可なり原稿がゆくらしいか 都子。そんなことをおつしゃつてゐたら切りが あると思ひますわ。 ければよかつたのだ。 0

なも も知れないね。讀めば何んとかよって來さら 讀みさらなものだがね。 いつでもとりつばなしにして渡まないか のだがね。お前の手紙はいくら何んでも

中來ないものですね。一寸忘れてゐる時に來辞子。きつと今に來ますよ。待つてゐる內は中 るものですわね。

廣次。昨日も静ちやんはさう云つたよ。一昨日 部子。それでも今日は來ると思ひますわ。 廣次。忘れる暇は一寸なささうだからな。

部子。本當にハガキーつでも下さればい」のに もさら云つたよ。

廣次。自分の價値を他人の手に任せてゐるやう な氣がして心細くつて仕方がないよ。送らなき

廣次。それはもう忘れてゐるよ。 感心なさらなくつたつて厚意をお持ちになら ないわけはありませんわ。あの方はお兄さん ありませんわ。私はきつと今にいる御返事が 心なさらないわけはないと思ひますわ。萬一 名を御存知なわけなのですもの。 あの方があれをよんで感 もら四五年前

(161

皆。殿様にも御たつしやで。 俺にはもつと强いものがある。それが俺を待ち 気がして來た。佛めの力は强いものだ。だがき してねる。 つてゐる。それならば皆のもの、 あは、」」。清盛もこ」に居たいやうな たつしやに

春場の 日で 元気になったら又働く 疲れたら休み

俺をやつてしまへ

其處は極樂か

いや人間のあこがれの生んだ國。

俺をやつてしまへ、

み見送る。清盛の姿が見えなくなる。蟲

(清盛、静かに歸る。皆、殊に佛、涙ぐ

のなき摩白然に聞えだす。佛、我に返つ

たやらに、妓王のそばによる)

作は。 そして自然の内からまたく のとくい出てくる

袋はくさつたが

佛。我をいつまでも妹と思つて下さいまし。

さらしてどうぞ御佛の御手にすがられるやう

妓王。 えょ。 佛。妓王さま。

中にある資玉はますくかいやきだす 眞理に生きた男。 袋はくさつたが

佛陀と云ふ

妓王。それならば及ばずながら御力になりませ

う。さうして御佛におすがりいたしませう。

ありがたら御座います。特様もどうで。

佛。御遠慮は反つてうらめしく思ひます。宴は

ほんとに淋しくつて、仕方がありません。

にして下さいまし。

作い奴だ。 生きたまる問題になった。 もう死れない。 佛陀と云ふ男は

妓王。御念佛を特で御となへいたしませう。 なります。

見たもの

人間し生んだ、この美しさ。 見たものより け

神に愛されて

権は強いで。 神に愛されてゐると思へる問

さあ俺も

まあ、もう少し坐つてゐよう。 さあ、俺も立ち上るかな。

春の日。 能は、他は人 俺は、俺は 云いに気がひける

花 B

花も吹かないではねられないだらう。

とんな天気では。

其處は

(160)

(JE:10)

る、靜かに慕

南無回鰯陀佛。南無阿彌陀佛。(念佛をとななものみだぎ)をものみだぎ

子。

俺の仕事の成功するかしな、 などは、 ないはならないからね。俺の自由もお前の自由も くつて叔父さんが嫁けと云ふ處へゆかなけれ 他人に慈善事業をさして生きてゆくのはたまなと、これには られ。撥兵の金だつて知れたものだかられ。 るるらしいからね。本當にうつかりしてはる 6 にはして下さるけど、どうしたつて食客だか 3 この世に出るとは思ふけど、もう待ちどほし ば自由は得られないからね。 だった。今の時代には生活の安定を得なけれ められ出した時も、之で自由が得られるやう それさへ れないよ。その内にお前も俺からひきさかれ になるかも知れないと、それを一番喜んだの てつれてゆかれさうな氣がして仕方がない。 からね。さら思ふと俺はもうぢつとしてゐら れないよ。叔父さんや叔母さんだつて親切 よ。皆が仕事をしだして世間が活気づいて かも知れない。俺は自分の畫が世間から賞 の仕事の成功するかしないかできまるのだ ないからね。それにお前だつて肩身がせま なければ俺はこんなにまであせらな

しませんわ。きつと今にお兄さんの仕事は私 私どうしたつてお見さんのわきを離れは 廣次。さらか。仕方がない。

都子。はい。

ませんわ。私安心して待つてゐますわ。(何 私今日へんなこと聞きましたのよ。 か思ひついて)それはさうとしてお兄さん、 でも早い方がよう御座いますが、私急ぎはし を疑ったことは御座 を幸福にして下さると思ひますわ。私はそれ いませんわ。それは一日

3

もするよ。俺の内にあるものは何時かきつと

だけど希望だけは見せてもらひたい気

部子。お怒りになつてはいやよ。お兄さんは今 廣次。誰がさら云つた? 廣次。へんなこととはなんだっ 朝小間使の手をお提りになって?

靜子。叔母さんが見ていらつしたのですつて。 00 たぜそんなみつともないことをして下さった

慶文。わるかつたよ。俺は女の顔や姿や手や足 静子。御飯たきなんかも笑つてゐましたわ。 「 母さんは小間使に「怖かつたらう」とおつしや 見たかつたのだよ。 を見ることが出來ないのでね、一寸さはつて 云ふことは知らなかつたのだよ。 いくと思つたのだよ。叔母さんが見てゐると さはるぐらゐなことは盲目の俺には許されて つたのだ。心のなかのことは知らないけど。 ましたよ たどさはつて見ればよか

> 部子。叔母さんはもう小間使に人がゐない時に まずると とおつしゃいましたわ。 お兄さんのそばにゆくとあぶないから行くな

靜子。仕方がない、ではありませんよ。本當に 廣次。さらか。仕方がない。 みつともない。私聞いてゐて顔から火が出 やうな氣がしましたわ。

廣次。思ふ資格も今はないからね。 一部子。口惜しいとはお思ひにならなくつて。 である。 廣次。許しておく

廣次 新子、本當にしつかりして頂戴よ。 てむた。 するよ。俺はさつき新らしい仕事を考 お前が今暇なら一寸かいて費ひた

獅子。え」、書きます 廣次座をゆづる わ。(机 のわきによる、

部子。 廣次。い」かい、 がず。はい。 **廣次。いしかい。** え」、

廣次。今度は俺が演説してゐる所だよ。いる して云ふよ。 か俺がある會場で演説をしてゐるのだ。 ようございますよ。 本當に演説をしてゐるやらに

靜子。それでもお兄さんのことを忘れてはいら 廣文。あれからもう三年になる。あの人は今で 一部子。それでもお兄さんの畫をあんなにお賞め つしゃらなくつてよ。きつと。 は他の人を賞めてゐる。 單でしたけれど惜しいことをしたとお書きに 等で盲目におなりになった時あの方一人、簡 なりましたわ。 になったのですもの。さらしてお兄さんが戦

廣次。目さへちやんとしてゐれば、倫は今時分 その仕事がものになることをやつと感じて來 うして俺は新らしい仕事を始めた。さらして 高条なんかに負けてはゐないのだが、しかし そんな話はよさうね。俺にはお前がある。さ 皆を驚かすやうな貴をかいてゐるのだが、

部子。通りで。赤ちゃんを他いていらつしやい **靜子。さらそ、高峯さんと云へば、こなひだ綾** 子さんにお目にからりましたわ。 ましたわ。丸指に結つていらつしやいました

廣次。高紫も

かわからない。

廣次。話したかい。 靜子。はい。お兄さんのことを聞いていらつし 靜子。 やいましたわ。 い」えた。

廣次。なぜ、だまつてゐたのだい。 靜子。忘れてゐましたの。

廣文。高器のことを云ふのを恐れたのだらう。 るかい。 (間)綾子さんの顔はまだこんな顔をしてゐ

靜子。よく似てゐますわ。何時おかきになつた 0 (鉛筆で簡單にかいた女の顔を見せる)

靜子。 廣次。お前はこの時まだ十五だつた。もう随分 廣次。今さつきだ。お前の類もかいたよ。 ちがつただらう。 よく似てゐますわ。

靜子。 廣文。之は俺の自盡像だ。まだ日がある時だ。 廣次。ちゃんと頭にしまつてあるからね。はつ 靜子。それ程ちがひませんわ。 工合もわかるのだよ。だけど之以上はかけない。 きり目に見えるよ。色つやもわかる。光線の いのだ。之だつて目や口が何處についてゐる どうしてかけます。

> 靜子。 廣文。しかし之ぢゃものにならないから仕方が その内にものになることさへはつきりわかれ ばそれでいるのだ。俺は一人前の人間ぢやな あきらめた。それに新らしい仕事が出來かけ ないことは知つてゐるが、まだ初步だかられ。 て來たからね。西島君からあの作をほめてさ てよかつたのだ。俺はもう本當に目のことは わけにもゆかないからね。しかしそれが反つ た。いくら起したつて疲れ切るより仕方がな も泣いたけど。 へくれば、俺は嬉しいのだ。俺だつてかき足り いのだからね。それに今では叔父さんの處に つたのだからね。お前を随分泣かせたね、 ない。だけどもうあきらめてゐるよ。三年た ちやんとかけてゐますよ。 もうさう癇癪は起らなくなつ

靜子。本當に私、い、御返事があるといると思

つて祈つてをりますのよ。

いのだから何よりも根気が大事だからね。

私の遺 お思ひに どらかそれ 父さんの家の食客になってゐる を叔父さんも喜んでくれるだらら、 運命もひらけるよ、 をしてゐた時、 い」うきり思はれても、 たと 輕蔑はしないだらう。 思って下さ 李珍 と思って下さ 0 書家だつたと思つて下さ のでせら。 選は私達を待つてくれ つよ、きつと勝つよ、俺の運命 音を 諸君はどう 経望です。 ま なるでせう。(間。 いてをりました。 何度なな を疑はないで だものにはなつてゐなかつたで もら 描か 自分の未來に希望を認めて きながら 一歩進めば、 この目が あら 諸我よ、假りに假りに きました 一書がけ 他の 私は召集さ 4 口 確な書 情し 私な ゆる希望 書かきに 妹に云ひました。 はどうすることも どうしても開い 0 たかい」「はい」) 書かけ せう。 i い。どうせく ではなかった 0 るのだ。 必要はな れる前に 私 が立つてね のになる所だ たか ななく はそ なつ 正なに さらし 叔 j. 他はそ 似母さん 松花 拘り 3

-7-0 その人に 覧を得た 諸ななは 私の尊敬、 友影 問意 三日日 おると なって L 思つたの 呪つて許りもゐられ かし り得ないこと 60 め言葉すら た。 かし を今感じ 有号 、れた心 私 私 それを信じてくれまし さうして 出來 思は 歸つて來たと思つて下さ がその人だと云へば、 假 知し に時召集さ りに私を行望な人間 もら 同情することを然じ オレ 3 です す。私は自覺を得 ておるい ま 私其 上源 礼 たもの もらつたのです。 きる るで 少し Ci はし ると思 場合語 抵抗智 7= さけること は も私の のだとお思 家から可か せら。 好きといか 展覧會に の辛 ない れて、 私 もう一 召集さ 日めの ません。 許り 抱 でせう。 私は情け や泣きまし 戦争に行って盲目に その言葉を信じて 一歩と云ふ れるの なり に勝利 ひになるで た。(「書けたか ではありません、 田た 出來 私は 諸君は自惚れて ない 私は本常にさう から云づて だと思つて下た つくあつたの した 程に 10 性度の高い質 (ii)\* 書 ない気がし 3/5 0 私 れた せう。 それ 幻 勝 計れた 運命 が利の自 せう。 L 43 pe もう二 业 でし カン 0) は 見る

靜 今でも めると の生命 子。 1) が さうし 心のなかで謝罪 事じ なことをしなければならなか きまし たのです。 をやつととりもどしたと思ふ の話をしてゐました。 ことはい 私 したことにも不服だつ この上なく嫌ひな男です。私は國家が す。(一書け ません。 は そんなに たのです。 小間使登場 し進歩がおくれたのです、さらし 戦党 とも出來ま を た。 私は大の非職論者で たす ねらひい れをさし 統領 ひな男です。又人に殺さ 二書け 人の敵が日に浮びます。 7 私持 鐵砲もうちました。 はさ it W 自出 をはづしましたが私 し、その人の為に新い る群にも入りまし 力。 35% H れに抵 たのです せんでした。 な が死 H だっ 17 私は兵隊 たの す い」「はい」)戦 れば たでせら 0 死の です、私は友とそ なら 何度 か時に戦に、 から 5 私はは 私 恐怖 たのでせら。 情情 0 15 た。 な 力か私は カン ŋ た。 はその人 れな敵の軍 人を殺 つた が 何答 なぜあん ることは 爭 つ His かの力 争にゆ 戦争を れた為 た 來 かっ it W 0 0

廣次。 t 始めるよ。(立ち上り)笑つてはいけ ts

廣次。 狂 る 書きお ひに きなほさず書 本常に笑ふ暇はないね。 笑ひますも なら としがあ なけ いて れ めで つてもあとでなほ ば す ならないのだ。 か 俺達は死 かさ せるから L 15 しぐら B

は

ます。 やるでせら。 大した仕事 だったのです。 て日を失ふことは、諸君 思ひになるか かし私にとつて目を失ふことは少し 死亡 かう云へば諸君は死ななかつたのを幸に思 私 もつらいことだつたのです。 んなことは 7 L なるでせら。 ななかつ \$6 は盲目です、戦争で盲目になったのです。 し筆記出來るやうにゆつくりしやべる 本當にはじめ (廣「書け やるかも は 云はない たことを それを考 B どらせ どうせ下手輩か 知れません。 たかい」静「はい」と ないにきまつてゐるとおつ 知れません。 るよ。へ演説をするやらに、 幸なける でもわかつてゐると、 日 へると、 と思ってゐま が わ 察して下さるより しかし私 る 諸君、私は書家 私 きだと たしかに私 なくと は口情 つらすぎ にとつ お 君 想をひ はそ \$6 L 4±1

苦心はもら

一歩にとい

時に消えて

しまひまし

7-0

返れ 世

とが出來な

いのです。他 の妹は泣

人は知

1) <u>ک</u>

ま

h, すこ

私と私の唯一

せん。〇書け

たか

い」はいし

私

の近

ま あ

ます。

Ì,

かし

私

は

それをかくことは

出来ま

ŋ

玄

かかっ

夢の内には美し

色とか

形とを見

それを私 諸君に何 す。 らめるまでは一 それだけ私 決してそれを不當だとは申しませ 快に思はれるで でせう。 がなるまいが、諸君にとつては なものが、死ならが生きやらが、盲目に 悼むことをされないでせう。 st 戦争で死んだ所が、 も何事でもありません。第一私の 入れなければならない 來ません。又私は今後さらでないことを 私はさらでないと云ふ證據をあ 感じられないでせう。(廣 ことが、 つたのは何事でも い」が「はい」)諸君にとつては私が盲目 らせすることは許されない身の 派をこぼします。(廣 い」、諸君はいかなる天才の若死をも た。 今は少し (書けたかい)「はい と思はれてもな 私から泣言を聞 諸君にとつて は決して にとつては淋 あきら 通りのことでは せ う。「書け あ 無理だと 諸は君気 ŋ めてゐます。 書けた 私は 何に ŧ のです。 かさ 반 は 書かけ は默つてそ なり ん。 まして 気の気 たかい」「はい」 25 カコ れるの 日本にと 永遠 た (廣 はあり 中をし い一箭 ませら。 Ŀ げるこ 何事 Ŀ 力》 生きてゐる 6 書けた 短に私の目のませんで 202 いたしま 主 3 私 B 心から しもな を受け とは出 ならら 0 痛 は 관 私力 私ななな やう 痒を うて にな あ カン お ر ا ا 不命 カジレ

B

みます。 せん。 は開き 思つてゐたのです。私は今でも 流たさ と、耳に 3 私花 です。私の希望は遺 ました。〇書け うして私の希望 たかいし「 さらしてその度に見たいと思ひます。 なかったにしろ私は盲目になったことを悲し 人员前 せん。 かきたいと思ふのをはつきり見ることが のが一つかけて居るやうな気 の豊が 見たいもの許りです。 きませ 想像は れると思つ 不自由で 聞えるもの よみ はなくなります、 進歩する事によって ん いし私の世界は手にさけるも たいものがよめません。一書け します、 諸君の たか はそれの為にすべてとはさ てる す、他人に迷惑を與へます のと、香のするも を い」「はい 資金を たの かくことによっての 私がよし 見ることは 見たいものが見え -0 心細い気が す。 日的 開け がします。 私 の競 のとです。 の運命に は遺 畫 7 かき かご に自分だ ゆく 来さま L カコ 3 C (164)

ま

でした。

やつとわかりかけた時に目をやら

くれたのですが、豊も五六年はわかりませんらないのです。譬の方だと、少しはわかつてらるのです。ですが、自分ではまだよくわかにならうと思つてゐます。なりたいと思つて

西島。本當に御同情します。本當に随分苦しか

大きな、何しろ一人前の人間になるのが大量な努力なのですからね。場保門・なるとぶふ人の力なのですからね。場保門・なるのが大量な努力なのですかられた。 あくられてるましたが、一部がのかきたいものを口逃したさっですが、一部がのかきたいものを口逃したさっですが、一部がのかきたいものを口逃したさっですが、一部とつて仕事をし上げて皆から尊敬されてるます。 はなりませんが、ベレン・ケラーのやうな人のことを考がると数難してくれます。 育目になってしまった以上、今更不全を云っても始まずで、自分の運命を切り開いてゆきたいと思います。 根準では他人に負けない心等です。 のます。 根準では他人に負けない心等です。 のます。 のないでは他人に負けない心等です。

たのですから、少し可衷さうな気もします。 今だつて頭の内には時々豊が出來ることがあるのです。夢のなかでよく畫をかいてゐる夢をみても、盲目で書はかけない類がします。色來でも、盲目で書はかけない類がします。色來でも、盲目で書はかけない類がします。色水でも、盲目で書はかけない類がします。色水でも、盲目で書はかけない類がします。色水でも、盲目で書はかけない類がします。色水でも、盲目で書はかけない類がします。色水でも、盲目で書はかけない類がします。色水でも、盲目で書はかけない気がします。と思れても、「大きない」という。

廣次。え」。まだ目のあいてゐる時のです。目 廣次。え」。まだ目のあいてゐる時のです。目 に未練があるわけではないのですが、とぶつ てないことはありませんが、目がつぶれてか らの自分の離は見えませんからね。 ある。とは高等の細君ですね。

西島。よく似てゐます。 政忠。もう子供が出來たさらですね。 変次。始う子供が出來たさらですね。 変次。陰分變のたでせら。 変殊ささんのですね。

島。私一人の考へではおのせしたいと思ひま

-}-

が、私一人の考へでもゆきませ

んから

西島。 とによく似た賞者のおかきになつた油竈廣次。 さうです。

西島、高家の細君からもらつたのです。 西島、高家の細君からもらつたのです。 廣次。今見たらたまらない間でせう。 廣次。こうですか。

はないことはありません。しかしもうあきら 廣次。 せめてもう十年も豊がかけたらと時々思

廣大。える、大概小刀で切りさいてしまひまし概お破りになりましたか。概お破りになりましたか。

西島。あすこを融んだ時性しいはがしました。 廣次。その方の未離はありません。あんなものが残ってくれたつて何にもなりませんかられ。どつちにしろ知れたものですからね。 は、それから少しあつかましい気もしますけど、私のものを貴君の発誌にのせて戴くけど、私のものを貴君の発誌にのせて戴くけど、私のものを貴君の発誌にのせて戴く

都子。すぐ参りますと云つて下さい 110 使。 はい。 新子さま。 奥さまが一寸。

(小間使退場

行つておいで (静子退場、廣次鉛筆をとりあ す行つて來ますよ。 のげ字を書

あいあ。(仰向けにたふれる。暫らく沈默 からとして自薬をおこし) (小間 使 受登場、廣次起きる)

小間使。 お客さまがいらつしやいました。

小間使。西島さまとかおつし くれ、きたない處ですがと云つて。さら 子に西島さんが來たと云つておくれ。 すぐこゝにお通しして やいました。

小間使。はい。 小間使退場。廣次一寸默禱する) 西島小間使に 家内さ

小間使。どうぞお敷きになつて。 (座清園をす

廣次。よく來て下さいました。 小間 西島。ありがたう。 いらつしやいました。

ろ君の心の苦しみがよく出てゐます。 ないとは云へませんかもしれませんが、何し

さぞ言

が居ませんでしたら私は生きてゐることに希

が居てくり

れる

ので助かつてゐます。も

です

なつてゐると思ひます。まだむらな處

ものに

なつてゐるでせうか

西島。 失禮いたしました。今朝お作を拜見しました 寸沈默)もつと早く御返事すればよかつたのともなってい すから。 に思ひまし ので早速手紙を書かうかと思ひましたがそれ よりお口にかくつた方が話がよくわかるやう ですが、昨日まで一寸旅行してゐましたので どういたしまして。(二人挨拶する。 たので來ました。 お宅は近いので

廣次。どうもありがたう。 あ云ふ書をかいた方の作だと思ひました。私 今度君のお書きになつたものを見て矢張りあるとなる。 る少数な人の一人と思ひました。君の貴をこ 君の全生活を作の内にしぼりだすことの田來意味がある。その く用でゐると思ひました。君は君の血や派や は同 の前拜見した時もさう云ふ気がしましたが、 い處はあるでせらが、 ければかけないと思ひます。まだ書きたり だけかけたと思ひました。 .情はぬきますが御不自由なのによくあれ お作はいくものだと思ひました。 君の心の苦しみが、よ 君気で to

他人手を借りなければなりません。本をよむひとでか

らつたつてそれを目あきの字になほすのには 今から盲目の字をならふ気もしませんし、 いでは生きてゆかれない人間になりまし ではくれませんでした。私は他人手を借りな

のでも盲目の本と云ふものには碌な本はな

に出來てゐますので、自分のよみたいもの ればなりません。その癖和の頭はへんに頑固

り讀めない質なのです。それに自分の生きている。

あることが他人に迷惑をかけることになるの

から、気がひけていけません。幸ひ妹

と思ひますからね。

欠張り讀んでもらはなけ

廣次。本當にもう少しで自殺しようか 守で死ななかつたのも不思議ですけど、盲目 あることを喜んでくれました。さらして私 にみじめに生きて居ても、妹は私の生きて す。 になってから自殺 した。生きてゐるのが不思議なやうです。戰 しかつたらうと思はれます 妹が居てくれたからです。私がどんな しなかつたのも不思議で

の死ぬことを望んではくれませんでした。私に

がどんなに癇癪を心しても妹は私を憎ん

15

やるの?

廣次。お前どらした。

がそれで発職をされたらどうしますとおつし

静子。本當に私はゆきたくは御座いませんの。 姓にならない方がいる。 仕事だ。どうにかするだらう。 で又どうにかするだらう。俺の お前は俺の物 仕事は気永な

廣次。(嬉しさをかくし切れず)それは本當か。 靜子。もう二三年待つて戴きたいと申しました。 ・ さらしてお前は何と返事をしたのだっ お兄さんのお傍にゐたいの

廣次。 それはわかりまんわと中しましたの。 お前は何と云つたっ

廣次。さらしたら。 静子。さらしたら大變お怒りになつて、 焼戻 そんな御返事が出來ますか、とおつしやいま すの。それでは私それならお断りして下さ 御返事が出來ますか、さらしてもし叔父さま 當にお怒りになりましたの。さらしてそんな いと申しましたの。さうしたら叔母さまは本法

解子。そんなことはあるわけはありませんわと 申しましたの。

靜子。さらしたら叔母さんは、いゝえ、さらに きまつてゐますとおつしやるの。

廣次。(歎息をつく)あいあ 廣次。それから。 靜子。 私、泣いてしまひましたの。

西島。失禮ですが、その話の方のお名前を目か 静子。叔母さんは自分の娘だつたらこんな氣ず して戴くことが出外ますか。 るな真似はさせないとおつしやいましたわ。

靜子。待てばきつと結婚するかとおつしやつた

廣次。さらしたらい

0

西島。相川三郎と云ふ方では御座いませんか。 靜子。相川とおつしゃるのです。 靜子。さらで御座います。御存知でいらつしや いますか

西島。正直に云ひますと、僕より六つ下の級に 廣次。どんな人ですか。 西島。その人なら知つてゐます。 るた人でよくない瞭で學校を退校された人で をといいでで学校を退校された人で

静子。そんな風評は存じてゐます。叔父さんが さまも三郎さまにはお困りでいらつしやると よく悪口を云つていらつしやいました。相川

部子。さもなければ私のやうなものを相川さま 廣次。そんな人の處へゆけと叔母さんが云ふの 申してゐました。

廣次。よし。それならどうしてもいつてはいけ でもらひたいとはおつしやりはしませんわ

靜子。それでももし叔父さまが発職をさせられ

部子。それでも、その時私達はどうして生きて 廣次。そんな不當なことで免職になったって。 **あられますの。** 

廣次。そんな話はもうよさう。(西島に)いやな 聞かせしたくはなかつたのですが。 お話ばかりおきかせしました。こんな話はお

西島。いゝえ。ちつとも。

西島。出しませう。原稿はお返ししようと思っ 靜子。兄の小説は出してはいたどけませんでせ らか。 て持つて参りましたが、

都子。失禮なこと許り中しました。御作をよく て下さる方のやらな気がしますもので、私の 打見して居りましたので、 は

沈 もうよく知つてゐ

きます。

度次。無理にとは申せませんけど、よかつたら の。しかしあの作一つでさら反響を得ること ち。しかしあの作一つでさら反響を得ること できなるべく 載せる やらに 畳がって 見ませ できなるがたいのです。

でもなるのでは御座いませんの。解子。あなたお一人のお考へではどうお思ひに解子。あなたお一人のお考へではどうお思ひに

なれば、ゆかないことはないのでしよ。 翻子。それでもあなたが是非出さうとお思ひに西島。さうもゆきません。

一般でするの。 のでするの。 のでするの。

廣次。

妹です。

はい。

靜子。よくいらつしやつて下さいました。

廣久

靜子かい。

廣次。それは私も知つてるます。

(が子お茶と菓子をもつて登場)

廣次。そんな際手なことを云ふものではない

度次。 くない物なら仕ながありませんけど。 でやっと書き上げたものが、西島さんのおきでやっと書き上げたものが、西島さんのおきすんのはますがりしたい気もしますわ。それも物になっすがりしたい気もしますわ。それも物になっすがりしたい気もしますわ。それも物になっすがりしたい気もしますわ。それも物になっすがりしたい気もしますわ。それも物になってゐない物なら仕ながありませんけど。

子。お兄さん。そんな祭気なことを云つてはするより仕方がないからね。

せんのよ。 そうなか とないかも知れまにおよめにゆかなければならないかも知れまにおよめにゆかなければならないかも知れまにおよめにゆかなければならないかも知れま

廣次。そんなことが。

部子。それでも根母さんがさらおつしやいましたわ。根父さんが大變お世話になつてゐる方たわ。根父さんが私をとせるのですつて。根母さんは喜んでいらつしやいましたわ。私のことを果報者だとおつしやいましたわ。

度次。静ちやん。お前はゆく気があるのかい。 をとことは出來ませんとさら申しましたの。お とさんのお仕事の手だすけをしなければなり とさんのお仕事の手だすけをしなければなり

廣次。さらしたら。

部子。

おつしやいましたわ。(忍び泣く、暫らく沈

とも倒れになるやうなことはよせとさう

とを思つてくれるのは嬉しいけれど、俺は他魔次。お前は本當にゆきたくないのか。俺のこ

西島。

友と相談して見ませう。

静子。出して戴けますか。

ス御都合がおありになるだらうし、あの作は

出したつてどうせ思ふやうな反響があるわけ

靜子。

お世解は申しません。それは本當で御座いますか。

西島。いゝものだと思ひました。

靜子。兄のものはどうですか。

西島。旅行をしてをりましたので、今朝拜見

ましたので早速お何ひしたのでした。

都子。よく來て下さいました。(間

御返事がな

める

(二人挨拶する。静子お茶をついです」

いので見は心配してをりました。

語子。

それ

は承知するかも知れませんわ。

私

一人さへハイと云へばそれでいるのですか

果はどうなる 思つてゐるのか、まあ考へてお 13 働 とさら云つたさらです。 がある から僕の會社でつかつてゐると か君は知つてゐるだらうね、 いてもらひた 君言

廣次。 靜子。 廣次。二人で何處かで家をも 靜子。最後の決心とは。 廣次。そんなことを云つたのか。 處まで云はなかつたのだ。 金額のさ なければならなかつた。 お兄さんは私がるなくなつたらどうなさつ お前き どうしてい」かまるでわかりませんの。 そんならお前はどうする心算だ。 そんなことは出來ま いかくをしてもらって最後の決心をし はゆく気がある 世 さうすれば少しは つのだ。 なぜさつき其

俺には不服を云ふ査格はない。 だらら。 私だつてさらですわ。 俺はゆくことには野じて反對だ。 お前き お兄さんは。 は俺がゐなかつたらすぐ承知をする 20

> 廣灰。 してはいけないよ。 ね。 だけど俺がゐる。 俺の仕事がある。 承による

廣次。 新子。 都子。はい。本常は。 な常は。 前も不服なのだからね。 前がどうしてもゆきたいと云ふ虚なら俺はあ 2 きらめるかも知れない。 てしまふよ。もう一歩と云ふ處だからね。お 家の犠牲になり 今お前 は があなくなったら俺の希望は消え ったく ないのだらう。 お前の本心は叔父さ だが今度のことはお

廣久。 \$6 能は自分の為にも仕事の成功を願む とぎ な その希望がかすかではあるが見えて來たと思 にかけた苦勢は非常だつた。 底では思つてゐるのだ。この三四年の間お前意 だ。 るだらう。 0 ねるのだ。 40 つてゐたのだ。俺はそれを喜んでゐたのだ。 仕事で酬 V 俺はお前の為にも仕事をしたいと思って 俺の犠牲になってくれる方を喜んでくれ で! L お前の一生を犠牲にしようとも思は お前の為にも願ってゐた。 お前を喜ばしてやりたいと心 お前には本當に苦勢をかけた。 俺は無理なことは云はないつも いたく思つてゐたのだ。 施はそれを自 お前に つてゐる。 さらして 15 3 分が な ij

廣次。 靜子。 廣次。 靜子。 靜子。それでもお兄さん、叔父さんが**免職** 今は泣くい 正な人間の犠牲になつては馬鹿氣でゐるよ。

は、に説し、さい。 哀さうですわ。本當にいゝ方なのですもの。 子の日に指をさは ないぢゃないか。力のない意気地なしと、 ゆきたければゆきたいと云 何時迄も苦勞はかけない。俺も男だ。 ゆきたくないのか。 お兄さん。何をおつしやるの? さうか。矢張りお前はゆきたいのだな。 それでも免職になつたら叔父さまもおす ・時ではない。心を鬼にする時だっ り)お前は泣いてゐるの それなら泣 くお心気。 くことは (泣<sup>2</sup> (立<sup>2</sup> の静り な

廣 都子。え」。十日程前に電車でお日に 廣次。二人だけならどうにかやつてゆける。 次。 島さへ本氣に力を入れてくれればどうに れ のです。 たら三郎さんがお友達と御一緒にいらつした L 逢つたことがある心か なにお前をもらひたがる るにちがひない。 たのの。 ·~ 敬語 叔母さんのお作して電車に 75 んか つかふのはよ しかし 0) 體制の意 せい お前は 馬鹿か のりま なぜそん 相恵川龍 ムりま カコ そ 西に 75

つたら、どうして食つてゆく

方許りで存じてゐると云ふことをつい忘れま すので。

西島。いくえ。私の方でも野村さんのことは勿 論、あなたのことも存じてゐます。 おかきになつたあなたの肖像は私の室にか つてをります。 野村さん

靜子。まあ! るのですか 兄問のか いた遺をかけてゐて下さ

部子。高峯さんの綾子さんはよくいらつしや 西島。え」。かけてゐます。高峯の細君からも ますか。 らつたのです。

え」。妻とも友達なので。

廣次。 西島。

・さよなら。

さよなら。

お逢ひになったらよろしくおつしやって

廣次。高峯君にあつたら僕からもよろしく云つ 下 たとおつしやつて下さい。もう少し元氣にな しやつて下さい。今まだ畫の話をするのがつ つたらお目にかよりだいと思つてゐるとおつ

たわ。

西島。さら申しませう。 入用の節は餘分のことは出來ませんが、どう によう ちょぎ それからこんなことを申すのも變ですが、御 産産をなく、 それなら失禮します。

> **廣次**。ありがたう。 が、どうか。 又よかつたらこんな處です

少しは蓄音器のいく盤も御座いますから。 ありがたう。 私の處にもおいで下さい。

靜子。今日來て下さつたのでどんなに兄が喜ん **廣欠**。ありがたう。 で下さい。 だで御座いませら。 どうか又おこりなくお

靜子。 西島。 廣次。 お送りし ありがたら。 上げて おくれの

靜子。お歸りになりました。お兄さんのお作が こと云ふことを聞いて私本當に安心しまし 歸ったかい。 (四島と靜子退場。靜子登

廣次。さうかい。俺は西島君があの小説を出す ないが。西島君はお前がたのんだから出す氣 の小説を出すとは云はなかつたらう。 がしたのだ。 よ。しかし今そんなことを云つてゐる時でも やらになつた動機が少し気に入らないのだ お前が聴かつたら、西鳥君は僕

解子。叔父さんはそれでもはつきりした返事は (な)

すると君の處

にゐる娘をどうしてもくれなければ、 なさらなかったのださらです。

靜子。お兄さんはすぐそんな厭味なこ になるのね。

とをお考

魔夫。しかしそんなことはどうでもい 靜子。本當ですとも。 の話と云ふのは本常なのかい。 結ばな

廣次。さうして何時までに返事をすればいるの

都子。早い程いくのださらです。 す。是非くれ、不服はないだらうね、 くるものに きめて いらつしやる のだ さらで もら向な らでは

しやつたのださうです

廣次。叔父さんはどうしたのだ。 靜子。それでも根別さまはそれは頑固な方なの 第3章 第3章 廣次。そんな馬鹿なことが。 非でも通さうと云ふ方ですつてね。 ですつてね。自分の云ひ出したことは理でも あるのか、 何處にあるのだ、それとも君は三郎に不服 の食客がやないか、本人に相談をする必要が 人に聞いて見ますとおつしやつたら、君の處 下なものに對しては。さらして叔父さまが本 とおつしやつたさらです。 少なくも

靜子。 廣次。 何しに。 何しに? 何處へ。 お前は默つて叔父さんのお伴をするのち お前も來い。 四島君の處だ。

やないか。默つて俺のあとをついておいで。 はい。 (二人退場

第

西に 島島 0

疊の上になげる) (二階。蓄音器あり。壁に貴がかけてある。 帽子をかぶつたまい登場、 帽子を

させられた。 行つてよかつた。 おかへり遊ばせ。どうでした。 いろくのことを考へ

芳子。目はまるでお見えにならないの?

西島。 随分御不自由でせられ。 さらだ。 たじの 人間だつて 目が 見えなく なつて

> 芳子。 ね。 はたまらない。まして輩かきだつたのだから もう輩はかけません

芳子。 西島。 あなたがいらしつたので喜んでいらしつ それはかけないさ。

西島。 7 喜んでゐた。しかしそれ所ではないの

西島。 芳子。妹さんがゐなくなつたら不自由でせら 芳子。何かあつたのですか ね 妹に縁談が起つてゐるのだ。

芳子。妹さんはこの豊に似てゐますか。 西島。 西島。 之よりは大人らしくなつてゐるが、よく 來ないからね。 筆記する人をやとふことも 出來ないだらう し、讀んでほしい本をよんでもらふことも出 それはどうすることも出來ないだらう。

西島。 芳子。 似てゐる。 まあ綺麗な方だ。 それでは綺麗でせら

**许子。** 西島。 芳子。それでは行った印製がありましたね。 馬かり ですが、 およめにゆくのではお困りでし

> 西島。 る。 50 前に河に降つて居眠りしてゐる奴がゐたら いやな顔した。 先日芝居の歸りに それがどんな處へゆくのだと思ってる 電車にのつた時、 作者

西島。 芳子。道樂者らしい。 俺が相川三郎と云ふのらくらものだと云

芳子。どうしてです。 西島。その人の處へ 芳子。え」。 つたらら。 ゆく かも知れないのだ。

西島。 の妹を相川の三郎にやりたく思つてゐるら 職を失ふかも知れないのだ。それで是非野村はなった。 のだ。 野村の叔父さんが出てゐるのだ、野村の叔父のないないない。 さんと云ふのはあんまり働きのない奴らしい あいつのお父さんのやつてゐる會社に、 それで相川のおぼしめしにそむくと、

芳子。野村さんはそれを承知なさつてゐるので すか。 しいのだ。

西島。承知はしないさ。いくら盲目になつたつ 村は叔父の處に半分食客になつてゐるのだり。まち、たる、特が意味をな 如しなければならないだらうと思ふのだ。野 て、野村は男だからね。だけどしまひには、水ので、野村は男だからね。だけどしまひには、

います。御見知りを願ひますとおつしやつた は私の家に厄介になつてをります姪で御座など、ことでない 母さんが丁寧に御挨拶をなさつて私をこれ 御怒りになつてはいやですよ。それで叔

靜子。それからもつといやなことが御座います 廣文。それでお前は丁寧にお解儀をしたのか。 顔を赤くして。(間)それが氣に入つたのだ。

廣次。なぜ行つたのだり の處へ参りましたの。

解子。私、一昨日叔父さんの御伴して相川さん

廣次。なんだ。

靜子。私何にも知らなかつたのです。 たじ叔父 私は何氣なくついてゆきましたの。 まの處へおよりしようとおつしやるのです。 です。途中まで行くと叔父さんが一寸相川さ さんの御件をして行つたのです。行く時叔母 から、別に氣にもかけずに御伴して行つたの さんが何時になく御機嫌がよくつて、誇物の ととやお化粧のことをやかましくおつしやる 變だとは思つたのですが私のことでした 立派なお

> 靜子。 廣次。さらして相川のお父さんやお母さんに あつて丁寧にお解儀をしたのだらう。 したわ。 え」。 しましたの。

靜子。しかしそれだけならまだいゝのです。も なつてはつきりわかります。 つとずつとひどいことが御座いました。今に

廣次。馬鹿り

廣次。それは本質か。さらしてお前は入つたの 靜子。湯に入れとおつしやつたのです。 廣次。どらしたのだ。 カ。

廣次。一人でか。 廣次。 部子。 はい。 都子。叔父さまも是非人れて戴くといく、 なお湯だからとおつしやつたのです。 それでお前は入つたのか。 結ち

廣次。馬鹿! 廣次。泣いてゐてはわからないぢやないか。誰 靜子。あとで奥様が入つていらつしやいました と入ったのだ。 (静子泣く)

家でしたわ。いゝ趣味の家とは思ひませんで

たが、如何にも金がかりつたと云ふお家で

靜子。 さらして私が湯から出ました時、

其處に

馬<sup>波</sup> 鹿<sup>か</sup>

お前は恥知らずだ。

た。 三郎さまが何気なく立つていらつしゃいまします。

廣次。 お前はどうしたか

靜子。私は、まさか故意だとは思ひませんでし た。 あつと申しました。 その時三郎さんはあ

廣次。さらしてお前は御かげでいる氣持になり ましたと云つて體を云つて歸つて來たのか。 わててお逃げになりまし

廣次。修が盲目にならなかつたらそんなことは 部子。それでも私よりもつと可哀さらな女が させなかつた。俺が西洋に生れてゐたら三郎 たら俺はなほ承知は出來ない。皆ぐるだ。 でもいる。策略にかるつたのだ。それを聞 と決闘してやる。たどはおかない。泣かない を殺してくれ。あんまりだ。あんまりだ。 お前が相川の處へ行くならその前にこの作業

廣次。俺は恥知らずにはなれない。 行作 間だ。石にかみついたつて負けてはるない。 て男だ。畫にかけては天才だと迄云はれた人 つた。何時までも負けてはゐないぞ。惟だつ までしてくれたのは俺達にとつては仕合せだ から。行から。 い」。共處

いくらでもありますわ。

のだ。 妹をなってゐたので恨まれたあんまりいゝ妹をなってゐたので恨まれたやうに、今度はあんまりいゝ好をなってゐたので恨まれた

芳子。原前は持つて歸っていらしつたの。 芳子。原前は持つて歸っていらしつたのだ。 野村の「妹」が是非出してほしいやうに云つた ので。

西島。だけど出したつて反響はないよ。

それば

西島。當人になれば文決心がちがふだらうが、芳子。何をしても陰分大憩ですわね。 しまなければならない。

うになるかわからない。野村は之から隨分苦ってゐる。何時になつたら原稿でくらせるやかりではない。きつと悪口を云はれるにきまかりではない。

西島。くるだらうと思つてゐた。(窓にゆき 選芳子。(窓からそとを見、さうですよ。 ないらつしゃいましたわ。 はたで見ると心配なものだ。

場) 「一人退場、間もなく西島と高衆二人登(二人退場、間もなく西島と高衆二人登(二人退場)ない。

西島。まだむらはあるけれど、野村の気

特はよ

よくかけてゐるか

くわかる。自分のことがかいてあるのだ。

の大きい書をかいてゐる時に召集された

西島。別に献らいこともなかつた。それより今西島。別に献らいこともなかつた。それより今西島。別に献らいこともなかつた。それより今西島。君かくるだらうと思ってゐた。

高峯。野村? 盲目の? 高峯。誰に?

高峯。どうして?

西島。暗計建く歸つて来たのでや朝、不住に来た手紙を見てゐたのだ。中ると安の手の手紙があるのだ。見ると野林魔大理とかいてあるのだ。僕ははつとした。野村の「妹」がかいたのだち簡単に小説をかいたから見てくれ、もし雑誌にのせて戴けるとありがたいとかいてよるがら簡単に小説をかいたから見てくれ、もし雑誌にのせて戴けるとありがたいとかいてよるのだ。僕はおどろいてすぐ小説をよんで表ものだ。僕はおどろいてすぐ小説をよんで表した。野村の「妹」がかいたにちがひない。綺麗に満世としてあつた。僕はよんで泣いてしまった。

た。

「ないであった。君のことも少しかいてあった。

「なりを起して輩をやぶくことや、「妹」 遠にじなりを起して輩をやぶくことや、「妹」 遠にじなりを起して歌の方にかけることなぞった。

阿島。 診が、 、 養を高米。 なんて?

商権。 妻子のことより ・ はい、ないないないであった。 ・ はい、ないないないであった。

け。 西島。断に耐の観光の簡単な識をかいてゐたの しかし 樹の観光の簡単な識をかいてゐたの しかし 樹の観光のととはかいてなかつた。

りかけないらしいが、生だり違い、 だとり 韓西島。 どうせ目が見えないのだから簡単な書き高素。 畫をかいてゐたと 高素。 畫をかいてゐたと

西島。どうせ目が見えないのだから簡単な書きりかけないらしいが、自分の顔や、、「妹」の顔をあかいてあつたつけ。日やなんかの位置が少し狂つてはゐたが、中々似てゐた。 高来。「妹」は中々綺麗になつたらう。 高来。「妹」は中々綺麗になつたらう。

高峯。何處にゐるのだい。
高峯。何處にゐるのだい。

西島。お前が野村の、妹、だつたら相川の處へゆ 芳子。野村さんのお父さんやお母さんは? 芳子。いち、 あっと いった。 あっち 雨 方ともみないのだ。 からね。 からね。

西島。お前がもしあの人にどうしてもゆかなけから淺海な顔は閉口ですわ。 んな下品な顔は閉口ですわ。 んな下品な顔は閉口ですわ。

ればならなかつたらどうする?

芳子。逃げますわ。 西島。俺は道々考へた。あんな男の細君にな 西島。俺は道々考へた。あんな男の細君にな まだ自由があるかられ。ある云ふ奴と一生一 まだ自由があるかられ。ある云ふ奴と一生一 ないことだ。

一たものだ。 一たものだ。 歩う ないとんでもない奴に見こまれ 男子 本質にきょ てする

芳子。どうにかならないでせうか。少し御氣の毒 ・ なければさうも思ひませんが。少し御氣の毒

ろう。しかしどうせゆくものなら目が見えな 西島。野村が日をあいてゐたらどうにか出來た ですわね。

> 方ないでせうか。 芳子。妹 さんはお氣の赤ですわ。どうにかない方が野村にとつて化合せかも知れない。

西島。矢服りまだ金の世の中だからね。それに門は、矢服りまだ金の世の中だからね。 それにいた。 しかし野村の佐澄ではむづかしい。 叔父だ。 しかし野村の佐澄ではむづかしい。 叔父だ。 しかし野村の佐澄ではむづかしい。 叔父だ。 しかし野村の佐澄ではながかられ。 それにいる はいまっと はいまっと はいまれば まだ どうにかなるの さんに働きがあつたとしても 職を 矢ったら さんに働きがあつたとしても 職を 矢ったら さんに働きがあったとしても 職を 大ったり

芳子。隨分お氣の毒ね。のだからね。

西島。能は強々どうしたらいよかと表へたよ。 しかし他には表へられなくなつた。野村は金をとることは一寸出來ないかられ。教父さんをとることは一寸出來ないかられ。教父さんが職を失ったのだかられ、もう叔父さんの世歌を失ったのだかられ、もう叔父さんの世歌を失ったのだかられ、もう叔父さんの世歌を失ったのだかられ、かられ。命籍なったの世には全ってゆかれないかられ。命籍ならなければならないでせうか。

いからね。しかしそれもあてにはならない話だれば、又どうにかならないと云ふこともな方がないね。その内に野村が少しでも宿名に西島。まあ、暫らくあいまいにしておくより仕

と文學をやりだして、希望が少し見えだした

する。 際たしてやりたいを試ふ気がする。 際たしてやりたいを試がある。 かんところのないなど、 日さへあれば目されなど、 なほ自分がすまなく思ったよ。さらして野村の 兄妹が 途の為に 苦しんでゐるのを見て村の 兄妹が 途の為に 苦しんでゐる野村の有様を見ると悲壯な などがする。 際たしてやりたいを試ふ気がする。

芳子。本常に勝たして上げたい気がしますわった。

西島。この小説にもかいてある様に、実際遺をかいてゐる夢を見て泣いたり、編紙を起したかりたければ餘程の馬鹿だ。俺はい、土地にかしなければ餘程の馬鹿だ。俺はい、土地にかしなければ餘程の馬鹿だ。俺はい、土地にかしなければ餘程の馬鹿だ。俺はい、土地にかした神だ。さらして最も確かに誰に頭をおちた種だ。さらして最も確かに誰に頭をおちた種だ。さらして最も確かに誰に頭をおちた種だ。さらした。としなりなければ食程の馬鹿だ。俺はい、土地にかした。今日本はその反對だ。少し芽を用しかけるとすぐ連を向にた、きつけられた。書がものになりかけた瞬間に戦争にとられて盲目になつた。やった瞬間に戦争にとられて盲目になつた。やったいでは、

哀さらだつた。

だけど、

もら

前に

起ったらもつと

可加

西島。僕はから云ふことも考へてゐるのだ。

僕さ

が偶然

行つてゐる時に

0

が起ったの

らし その 時 さんが免職された時のことを考へさせら ことを云つたのだ。 話を聞 どうし 対付は目に涙をためて默つてゐた。 決してゆくなと云った。 L たか、 かし いて來たの かし相手が 妹がゆきたい處なら 僕き のある時に野村の 野村は随分おどろい だ。 さうして野村にそ いやな人間 しかし叔父 けけと

野村も自分は一人まへの人間ぢやない、のなったが 今起つたのは少し無慈悲だ。 と云つたつて、どうにもならないのだからね。 たならばまたどうにかしやう ないの L慈善事業をさせて生きてゆかなければなら 鹿に出來ないことを知つた。どうに 本常だ。 しだから 僕も今更に企の力と云ふもの 0) たまらな 問題 がもう二二 いと云つてゐたが、 があつたらう。 一年あとに 2

> 氣もしてゐるのだ。 B. 50 60 はない。 は不服なのだ。 るのだ。 てゐながら見す 和 いくらぎへても はあまり ば 僕は助学 ならな それは野村の運命に僕が手をさへなけ どう 僕ももう三十三だ。 がけら 意氣地がなさすぎるやうな氣も かっ から 見ずす 僕は 僕が知らなけ れば金がとれないこ では る B 野 0 の妹を相用に ないかと思 なら 好きと 二三年 れば を相信 17 たい 70 一前の たの と云か とも やる 後で 知しつ

高粱。本鶯に助けられるものなら助けてやると高粱。本鶯に助けられるものなら助けてやると

1 3 7

金がなければどうすることも

HI E

來言

さぞつらかつたらう。

今の世は實際企の

沈 なれ 圓ぐら さら 僕は五圓以上人にやれたことは殆んどなどは一般にいるない。 はマ と三十 け 程心細くなつて來た。 へでも時々金の無心を云つて來る人があ もらつてくらしてゐるのだ。僕は時々企まう をするけれど、 處さがい 今は死にもの イナスの方に消えてし ばどうにかなると云ふ氣 る念に困るのだ。 て五間でも人に 圓六十銭なの ろく 狂ひになつてもどうにもな それは一ヶ月苦しんでやっ だ。 僕は兄から毎月五 やると たが 僕は死に さうしてとつた金 まふのだ。 老於 月末にきつと五 へれば考へる にもの狂ひに る 時壽 僕 ď, るる。 ある の處 圓色

清い妹なの

だから。

な

質思ふやうになるのはたまら

75

やうな天才とまで

はれ

それが野

梅辱だ 村の妹は なほ望めないことだ。僕は残念だけ 野村が之から文學で食ってゆくと云ふことはのなる 二人養ふと云ふことは、とても出來ない。 つてゐるだけでも癪にさは なけれ とになると思つた。野村自身の為に は救はれないと思つた。矢張りしまひには らない気がする。いやな人間にでも頭をさげ へ念とはこんなに縁がないのだ。だから人を て自分は決して怠けた心質は しは名が知れて てゆ かしそれ と思った。 だ。 け いばなら ば は相川の處へ自分から進んでゆくと 僕は相川の奴が思ふ は どうにかなるものかも知れない。 耐た ないとき へられない。僕は文壇にでて少 さう思ふことは からもう五年に つと 3 僕は のだ。 やらに ない 思な 耐た なるがさらし がそれでさ なると思 まして事 れない ち がひ

西島。何か用か。 と野村はあんまり可哀さらだ。 (芳子と場合) (芳子と場合)

芳子。蓄音器をやつてはいけなくつて?

(177)

西島。 云つてゐたつけ。 五六町 だらりで はなれた處 何時か妻がこの近所であったと

西島。さうだ。君によろしくと云って たつけ。 ろしいやうなことを云つてゐたつけ。書の話 をされるのが恐ろしいやうなことを云つてる 君に逢ひたいけれど、逢ふのは矢張り恐 ねた

学ば以上目の世界だからね。 ないとというの世界だからね。 なかつたらたまらない。 へるだけでも恐ろしいからね。 それはさらだらう。 盲目になることは考がな 色や光が見え 僕達の世界は

美してゐる所をよむ時は、妹の人も苦しいだ がよんで聞かせるらしいが、天才の作品を讚 見るわけにはゆかない。僕のかくものを アンジェロ やレンブラントの書も

高峯。こゝにある、之等の畫が見えないのだか 6 ことが出來ないのだからね。 幸な奴と云ふものはあるものだね。 んかはよくそれを云つて惜しがつてゐた。 つね。さうして自分のかいたものをもう見る しい目をもつてゐた男だつた。 あいつは特別に 作れ 握な 不.5

> ね。 あいつは實際意志の强

高峯。さらだ。 は珍らしいだらう。徴兵にとられて州て來た なりの すべ つても蓋をかいてゐた。俺は畫かきだ。蓋さ 時の勉強と來たら大したものだった。 凝ひな男だからね。 れなかつた。日さへやられなければ今時分可 つてゐた。 争と云ふ奴は恐ろしい。 事を少しはしてゐたかも に刺戟をされたらう。今の僕よりも大きい仕 かけばい」のだ。しじゆうあいつはさう云 喰つてかいつた。一寸でも 仕事をしてゐたらう。 そのくせ人が一寸でも悪口云ふと あのくらね負け 知れない。思 僕も絶えず野村 默つてはねら 何時 ひな男 へば戦 行

**酒島。** だよ。今また大きい不幸が野村の妹を目が けておちかけてゐるのだ。 たがつてゐるのだ。 ろいろのことを考へさせられた。 しかし野村の不幸はそれ許りではない どんなことが起りかけてゐるのだ。 僕はそ れで随分

高峯。相川でもらひたがるの 島。 んは大喜びだらう。 三郎と云ふ人を知つてゐるかい。 なら野村の叔

高峯。

野村はその話を聞いてどうしたのだ。

西島。だけど野村だから

起き上つて來たのだ

西

知らな

高奉。 ふの 少しも顔面に生きてゐないのだからね。 だ。こなひだ電車でのりあはせたが、 る しに、見てゐると胸がわるくなつた。 いと云ふので學校を逐ひ出さ 本當ののらくらものなのだ。 カン そんな奴が野村の妹をもらひたいとよ 手くせが れた奴な 誇張さ TS

商率。 西島。 ね。 さうだ。恐ろしい侮辱 世間にはそんなことが深近あるだらう

四島。 苦しいか知 に野村だつて今城を響はれるのはどんなに るだけに僕は今更に恐ろしい氣がした。 たが、妹妹 事が出來るの らどんなに不自由かわかりはしない。野村に から書けたのだ。それに妹がゐなくなつた ものだ。 相談相手であり、唯一 とつては妹は目であり、枝であり、鳴 ものだ。 それはあるだらう。 それに今度の小説だって妹 がゐるので生きてゐられたやらな れやしない。いまか だかられ。實際野村も云つてる の喜び かし がねればこそ仕 と悲なし 爾方知って みを別な

高峯。暫らく。

(妹

高馨。お前の方は思つてゐたのかい。 綾子。野村さんは私のことなんかなんとも思っ てゐませんわ。 あてになるものか

綾子。私の方も思つてはしませんわ。 綾子。そんなことはありませんわ。 高暴。野村はお前を思つてゐたかも知れない しかし野村は今でもお前の顔をかいてる

高峯。だけど四島はさら云つてゐたよ。文簡單 綾子。そんなこと。 蟄なんかかけるわけはあり ませんわ。 な温なら盲目でもかけるよ。

芳子。蓄音器をいたしませらか。

一部子。お兄さま。高素さんと綾子さんですよ。 の表 て廣次登場。女中座浦園を持つて來る) する。西島をさきに、静子に手をひかれ 、階子段を人があがる音がする。二人沈默

廣次。 んでしたね。お噂はよくうかがつてをりまし 高案君とは随分暫らくお目にからりませ (四人お解儀する) 廣次。まだい」よ。

切りはないよ。

慶次。どうせ恥かしいものです。新まいですか 高米。小説をおかきになつたさうですね。 らね。

静子。私こそ。あんまり思ひがけない處でお日 参子。 静子さん、 先日は失禮しました。 にかいりましたもので

芳子。私はまだ故郷にいらつしやるのかと思っ 四島妻、座浦園とお茶を持つてくる)

**靜子。 父がなくなりましたもので、** てゐました。 てはいけないと申しますので。 いたしたのですが、兄が何處にもお知らせし 去年上京

廣次。 廣次。 西島。野村君はどうです? 御用は? あとで一寸。 聞かして戴きませら。

靜子。お兄さん、それでもあんまりおそくなり 慶次。いえ、君ならゐて下さつてかまひません。 高拳。 ますと。 しかし蓄音器をきかして戴きませう。 もしなんなら僕達は下へゆくよ。

四島。 芳子。それなら高峯さんのお好きなのをやりま 廣次。いくえ。どうかやつて下さい。 それなら蓄音器は又今度にしませう。

すよ。

緒にうたふ) (蓄音器をする。西洋の明。芳子と高条

芳子。 西島。お前下へ行くといく。 四島。 綾子。私も下へまわりませら。 芳子。うらもやりませらか。 はい。 よせよ。

西島。あれから叔父さんから又お話があつたの 廣夫。どうぞとゝにいらしつて下さい。皆さん に御相談したいのですから、

廣次。いくえ。別に。 西島。私がお何ひした話だけは、高粱君なん ましたので。 かにお話しました。 ですか。 かまはないだらうと思ひ

廣文。さうですか。かまひません。質はその事 た。聞けば聞く程相川のやり方が腹が立つの です。人を人とも思はないやり方なのです。 で急にもつとお話したいことが出來たのでし

お前のやらにとはがつたら

西島。 芳子。 西島。 統子。 終子。静子さんも御氣の毒ですね。 綾子。野村さんは本當にお氣の毒ですね。 西島。何しろ金の力と云ふものがこう云ふ所 芳子。はい。(退場) 西島。 高峯。僕も聞きたいと思つてゐるのだ。 高峯。本當だ。 無遠慮にさはつてくるのだからね。 まで跋扈するのは癪にさはるよ。人の一生に ゆくのは厄介ですから。 は云ひわけのないやうな気もする。 って仕方がない。どうにもならないと云ふの い」よ。 蓮のいゝ方は何處までも運がおよろしい どうにもならないと云ふことがはがゆく 本當にどうにかしてやりたい気がする こくでやってもよくつて? 本當に氣の毒です。 本常です。 野村さんにお逢ひになりましたつて? い」ねっ やつてもい」。 (西島の妻、高峯の細君(綾子)登場 下にもつて 西島。 女中。

西島。 綾子。小説が御座いますの。 西島。える、あります。今度雜誌に出さらかと ら今に起き上るだらう。 思つてゐるのです。 なければ運のいゝ人間になれたのでせらか。 わるいのですね。 Ļ しかし野村だから共處まで來られたのな 本當にさらです。野村君も目さへわるく 運のおわるい方は本當に何處までも 運え

西島。名は何と云つた。

いまし

(原稿を練子に渡す。綾子 ひろひ讀みす

芳子。何をしませう。 綾子。何んでも。本常に御氣の毒ね。 高条。讀むのはよせよ。 (芳子、蓄音器をよくしながら)

西島。 終子。何んでも。 芳子。何をしませう。 絲子。 相手の方が面白くない方なのですつて。

(女中登場)

綾子。靜子さんに緣談がおありになるのですつ 盲目の方が美しい女の方といらつしや 西島。 高率。 紗子。私も。一度逢ひにゆきましたら、誰にも 綾子。本當で御座いますね。 高峯。隨分野村に逢ふのは久しぶりだ。 綾子。階子段をお上りになるのは厄介でせう。 西島。聞いて見よう。 女中。野村とかおつしやいました。 高峯。戰爭にゆく前に逢つた切りだ。その後向家 綾子。いゝえ。 納子。そんなことはありませんわ。 高峯。野村が目さへわるくなかつたら、 綾子。それは厚意は持つてをりましたわ。 高拳。厚意はもつてゐたのだらう。 高峯。お前は野村を愛したことはないのかい。 らからも雪さたがなかつたから。(間)お前は。 逢ひたくないとおつしやつて、その内に默つ て故郷にいらしつてしまつたので。 野村の妻になったらう。 (西島と芳子退場 野村が來たのだ。ころに通してい 野村さへよければ。 しかし用ぢや お前は ない

廣次。私はそれを聞いた時、かう云ふ時西洋人 來ない気がするのです。 しそんなにされても私達はどう 體格檢査をしてやりたいと思ひました。 は決関するのだと思ひました。 許せないことだ。 又私は することも出 低は潮間の しか

一般兵の金は

廣次。それは叔父の手に任せてあるのです。私に 西島。(一寸池默)かまはないでせう。 ら。その先はその先です。きつと餓ゑ死には さい。少しの金ならば當分どうにかなるでせ れません。 てこの終をとはせば私達は叔父の家にはゐら の實印も、叔父に任せてあるのです。 お田で さらし

廣次。それでも。 そんなことを云つてゐる時ではないでせ

> 小説の原稿料としてとつて下さい。 迄に三十間だけはつくりませら。

君 カン かいた

させません。

西島。一月三月返事をまつてもらふことは出來でき 靜子。 叔父さま達はどうなさるでせら? るでせう。 かりませんから。 するのを口質にして二月か三月家田をした ムでせら。さらすれば叔母さんはぬけめ 断り切るとどんな邪魔をされるか 野村君の仕事を一先完

> 君の仕事も少しは日鼻が出來るかも知れませいから知れません。さもなくもその内に野村 題くはないと思ひます。返事を急ぐ必要はな 間に発職されればそれまでです。反つてい ん。その時になって断然たる處置をとつても なくうまいことを云つてくれるでせう。 かと思ひます。 その

靜子。 る通りにいたしませらか。 5 お兄さん。そんなら西島さんのおつしや

靜子。 廣次。 西島。盆の方の心配ならおよしなさい。明後日 靜子。 廣次。…… それでもそれより他、仕方がありません 私、それが一番いくかと思ひますわ。 それでもあまり最がよすぎるかられ。

靜子。 廣次。 高暴。本當にさらしたらい」でせら。私もいざ 静子。お兄さんは急に元氣がおなくなりになっ 廣次。それでもあんまりですから。 と云ふ時には出來るだけお手つだひします。 たのれ。三十間はいりませんわれ。 それでも鼻がよすぎるから。 それでもお兄さんはその心算でいらしつ

とはかまはないと思ふのです。僕は叔父のこ 爺が父爺だから、しかし僕は叔父の一家のこち 対す

西島。それとも外にいるお考へがあれば、御遠 慮なく云つて下さ たのでしよ。

廣次。いくえ、それで不服があるのではない て氣がとがめるのです。 です。なんだか金の無心に來たやうな氣がし 0

靜子。 四島。それならさらしませう。 しいわね。 十五日 つくつて戴けばさしあたりよろ

廣次。それでも戴くわけはないのですか 西島。それならば明後日までに二十圓だけつく 決して御心配はいりません。 りませう。その内に十圓だけ それは難くわけはありませんけど。 つくりませう。

廣次。僕もさらも思ふのです。 西島。 さんはし 免職されるやうなことはないと思ひます。 がいらつしやらないからと云って叔父さんが V はなれることが出來れば、私はどんなに嬉し かわからないのです。 それはきつとそんなことはないね。和母 ありますよ。それで君達が利川の手から つかりものだからね。 お話を何ふと、貴女 しかし相 の気な

(181)

も知し のことも考へれば考へる程私は不服の云へ す。 それが私にとつて美徳ではないのです。方 だったのですから、それで不服も云へないか ても飛ぶことは出來ません。たい默つて運命 があつたからです。私は翼を折られ がなほこくなったと思ってるます。その必要 ら癇癪も強くなつたかも知れませんが、忍耐な 人間かとよく思ひます。 人間は何されても默つてゐなければなら つのです。 と思へ。さらして忍耐せよ」さら申します。 んだはずの人間だ。生きてゐるのを勿體ない くなつたのです。厭味ではなしに私のやうな しろごまめの歯ぎしりで、何にも役に立たな ない、と云つて泣きね入り ないくせに悲肚の感じを味ひたいからで 手向ふだけです。死ななかつたのが のです。 いくらどんな日にあつても、いい そのことは重々知つてゐる心算です。 さうして自分を慰めたいからです。今度 れません。私はよく自分に、一お前は死 どうしているか自分にはわからな 自分の腑甲斐ないこと許りが目立 歯ぎしりしながらそれも仕方 私は盲目になつてか するべ が不思議 められ た鳥で

慶次。い♪ぢやないか。云はなければ話がわか離子。お兄さん。あのことは、だまつてゐて。

静子。 廣次。 靜子。 廣文。だましたのと同じぢやないか、默つてお です。 うです。 程前に電車にのつたら、相川にあ せんわ。 相川の處へつれて行つたのださらです。 叔父さまがだましたと云ふ程ではありま いつておいでの妹 それでもあのことだけは。 さうして一昨日叔父が さうして叔母に紹介されたのださう 妹が叔母と一緒に十月 好 をだまし つたのださ

さうして。 のお父さんにもお母さんにもあつたのです。へつれて行つたのです。さうして、妹 は利用

そ

で

私は心から腹を立てたのですが、

何言

靜子。お兄さん。

度次。一生のことだよ。(間) さうして湯に入れとす、められたのです。さうして湯に入つてなると相用のお母さんが湯に入って來たのださうです。相用のお母さんが湯に入って來たのださうで、女中と一緒に風呂に入るやうな人だったさらで、女中と一緒に風呂に入るやうな人だったさらで、女中と一緒に風呂に入るやうな人だったさらで、女中と一緒に風呂に入るやうな人だった。

靜子。お兄さん。本常にお兄さん。 査をされたやうなものなのです。

慶次。 ようしておいでと云ったら。さうして、妹はあれるたのださうです。 妹は馬鹿ですから、お意だとは思はなかつたのださうです。 私は恵鹿ですから、故意だとは思はなかつたのださうです。 私はそれを聞いたらもう我慢が出來ませんでした。 さもなくとも 我慢は 出來ない のですけど。皆でるなのです。 私 塗を馬鹿にし切ってゐるのです。

芳子。 発言。 本當に。 高条。

(獨言のやらに)それは出來ないのがあ

たりまへだ。

前をつれて問

かけて途

なぞと云ったのは。

さらして妹を相川の處へ行からときの後なしとなっ

(180)

リエ

一つまだ建てると

とが出来ないの

綾子。もうお暇しませうか。子供が泣いてゐは

しないかと氣になりますよ、泣

き聲が聞える

理でも聞かなければならないのだ。 父は相川の奴隷のやうなものだね。どんな無ち、表常と きまつてゐる。考へれば考へる程野村の叔 をしてくれと云へば叔父さんは免職されるに 査をしてやるというのだ。 しかしそんなこと

つてはたまらない。 それはさらかも知れない。その機性にな ありがたがつて聞いてゐるのだらう。

綾子。 本當に。 しかし西島さんがあり云つてお 西島。俺は早く仕事がしたい。金の力をかりる 芳子。本當に。お氣の毒ですね。 分なんかまだ、今の世では金の力を要求するが、なりまする 道は實に本當な道だつたとも思ふ。しかし自 ないことは知つてゐる。今更に釋迦や耶蘇の は思ふ。金でもつて悪勢力に勝つことは出來 上げになったので御安心なさったでせう。 ことがある。さらしてその方では殆んど無能 のはいやだ。しかし食物になりたいとも時々

西島。 高家。 西島。 西島。 又來給 等子。(蓄音器をかたづけながら) 廣次さんの 芳子。ありがたら。 妹さんは随分美しい方ね。 つしやいね。 やらな氣がしますわ。 さよなら。 ある。 その時、 ありがたう。君もその 近い内にゆく。蓋も見たいから。 それなら行かう。 四人退場、 あなたもよかつたらきつといら まもなく西島と芳子登場) きつとゆきます。

西島。 西島。 芳子。 西島。 芳子。二三圓切りありませんわ。 芳子。さつきそんなにも美しくないやうなこと 園をどうしておつくりになる心算。 をおつしやつた癖して、(間)明後日迄に二十 つともかまはたいのですから。 うちにいくらある。 それでは今月はどうする心算なのだい。 十周切り。 それより仕方がありませんわ。貴夫はち 來月分を拜借しようと思つてゐました 郵便局には。

力者だからね。

本當に僕達の仕事は、金には縁はないね。

芳子。 西島。どうにかなるよ。 なる心算だつたの。 つしゃつていらつしゃいましたが、お出來に 明後日迄に三十圓つくるやうなことをお

内に來給

西島。出來なかつたら本を賣る心算だつたの だ。この本でも皆賣れば二三百圓にはなる

**芳子。いつまでお世話なさるお** 芳子。皆お賣りになるおつもり。 西島。さうでもないけど。いざとなれば賢つて もい」と思つてゐるよ。本は買へる時に買 ばい」。どうせさう讀めはしないのだから。

芳子。そんな春氣なことをおつしやつては困り 西島。そんな贅澤なことを云つたつて仕方がな 西島。必要がなくなるまでだ。 つてゐる意物をならべて見て、皆三四年前 に眠れませんわ。昨晩だつて、私は自分のも ますよ。私に許り心配かけて。私は夜も碌 ので泣いてゐる夢を見ましたわ。 つくつた着物で、一つも着られる着物がない

芳子。贅澤ではありませんよ。本常に一つも着 物がつくれないのですもの、 るくことの出來る意物はありませんわ。皆 すまして外をあ

いよ。

にしろと云ふ氣はあるのです。 とをかまつて ねられる 人間でも ありません 叔父もきつとぐるだと思ひます ,から勝手

靜子。 それでもお子さんなんかも御座いますか 西島。本當にさらだ。君の叔父さんは君の犧牲 犠牲になる必要はない。 にしてもいる方のやうな気がする。君の方が

廣次。可愛氣のない子ぢやないか。俺が盲目だ 時には小便をひつかける眞似までする。話に 赤んべをしたり、なぐる真似をしたり、ひどい でラッパをふいたり、人が見えないと思つて、 と思つて人の前にそつと來て不意に耳のわき

廣次。惡氣ぢやなくつてもいく氣はしないよ。 新子。それでも子供が二人よれば仕 どうせ碌な者にはならないよ。 せんわ。悪氣ぢやないのですもの。 やるやうな代物ではない。 ならない。 犠牲になつて 方常 がありま

綾子。影子さん 李子。 水質にありませんわ。 高峯。それはかまふ必要にない はあんまりお優しいからいけな ね

のですよ。 あんまり優しくもありませんわ。それな

高拳。

本當にたまらないね。

ど。ありふれてゐると云ふことであんまり馬 あんな目にあふ人間は滅多にないのだらうけ いのださうだ。企特の子なんださうだがね。

鹿には出來ないからね。相川の方こそ體格檢

廣次。 5 あ」 76 いとまいたしませうか。

西島。 廣次。 廣次。 西島。 部子。折角ですが又今度にいたしませらね。 またと つたのですか。 高峯君は今日は赤ちやんをつれてこなかないない。 よければきいてゆきませんか。 もつと蓄音器でも聞いて行からか もつと居たつているのだらう。

廣次。今度家をもつたらどうか君も來てくださ 高暴。今日はおいて來ました。

西島。 廣次。 靜子。 廣次。 綾子。 高峯。 靜子。綾子さんもね。どうぞ。 それなら明後日又來て吳れ給 それならさよなら。 ありがだう。是非上ります。 ありがたう。 大變お邪魔をしました。 ありがたう。

西島。 さよなら。 随分同情をするだらう。 歸る) (静子、廣次の手をとり、あとの人皆送 る。暫らくして西島、高米雨夫婦室に

皆。

高米。 高峯。何んでも膝手になると思つてゐるのだ 芳子。本當に妹さんはお美しい方ですね。 西島。惡氣ぢやないのだらうけど、たまらない。 綾子。静子さんはお氣の毒ですね。始終源ぐ まるでわかつてゐないの のだね。 ね。さうして自分の方のことだけ考べてゐる んでいらつしゃいましたわね。 それにしても相川のやり方はひどいね。

西島。本當に相川の體格檢査もしてやるという らいたいよう、いたいよう」と子供のやうな 先日俺は病院に入つてゐる友達を訪問した るないのにちがひない。考へれば恐ろしい。 幸患者で夜も書もうなつてゐるのだと云つて 叫び艀が聞えるのだ。なんだと聞いたら、梅s たのだと云つてゐた。六〇六號ももうきかな 行ったらもら摩が聞えなかった。死んぢやっ れなかつたと云つてゐたつけ。そのあとで又 ゐた。初めの夜なんかその聲を聞いたらねら 0 だ。きつと花柳病になって、まだなほって

勝子。はい。 勝子。出てゐなかつたのかい。

廣次。失張り西島の云つた通り反響はなかつた 一度次。佐は失張り西島の云つた通り反響はなかった 一度次。佐は失張り空想家だ。あの小説が出た ら、何處からか手紙がくるかと思つてゐた。 ら、何處からか手紙がくるかと思つてゐた。 を記述を表しないかと思つてゐた。 を記述を記述をたづねて來はしないかと思って るた。もう世間では俺の名は忘れてゐる。忘 たった。

新子。それでもお兄さんのいらつしやる處がわからないのですから仕方がありませんわ。 廣次、本屋か、西島の 虚へ手紙をよこしさらな ものだと思ってゐたのだ。俺はあの作が不満 なものとは決して思ってはゐない。しかしど なものとは決して思ってはゐない。しかしど なかしたら俺の運命をもう少しは切り開いて くれるかと思ってゐた。しかしそれは蟲がい くれるかと思ってゐた。しかしそれは蟲がい

解子。そんなことをおつしゃつたつて仕方があ のはなつてはゐられない。 りはなつてはゐられない。 りはなつてはゐられない。 のはなってはゐられない。 のはなってはゐられない。

りませんわ。西島さんはお兄さんがよう思って無理をなさることを心配していらつしゃいましたか。

廣次。西島はその心質だらう。しかしそれで安 心はしてゐられないからね。 一部子。それはさうですわ。ですけどお兄さんは この頃少しあせりすぎていらつしやるやうな ないがられ。

廣次、あせらないではゐられないからさ。俺はももう一目でも早く安心がしたいのだ。俺はもっていのだ。俺は西島に世話になる中襲のあるたいのだ。俺は西島に世話になる中襲のあるたいのだ。俺は西島に世話になるのは、男として恥ればこんな生活をしてゐるのは、男として恥ればこんな生活をしてゐるのは、男として恥ればこんな生活をしてゐるのは、男として恥ればこんな生活をしてゐるのは、男として恥ればこんな生活をしてゐるのは、男として恥ればこんな生活をしてゐるのは、男として恥ればこんな生活をしてゐるのは、男として恥ればこんな生活をしてゐるの心をよく御存知ですから、やきもきなさるととはありませんわ。それより頭でもおこはしになつたらそれこそだ戀ですよ。

一般では、 一般であるの頃は夜も碌におねにならないでしよ。 大概の修行はつんでゐるからね。俺の頭は苦しむことには馴れてゐる。 は苦しむことには馴れてゐる。

來るかわからない、叔父さんの家にゐる間時常

慶次。それ程のことはないよ。しかし少し終不 をない、知は利用になる必要がないのですも が子。私は平穏ですよ。私は選ばつかひませ がら。私は利用になる必要がないのですも

一つて下さるのですもの。 かん ないのだら ないのだらない まない かん かん ないのだら ない ないのだら ない ないのだら ないのだら

新了。私、本當にたよりにして安心してゐます 一般ない。 一般ない。 一般ない。 一般ないではなる。 一般ないではなる。 一般ないではなる。 ではないではなる。 ではないではなる。 ではないではなる。 ではないではなる。 ではないではなる。 ではないではないではない。

勝子。そんな 心細いこと。 くなつてゐる。 はこの頃、自分が少したよりにならな

慶次。俺はお前が留守の間がろくのととを考 でた。俺は本賞に心細くなつた。俺は匹皇に 一大。俺は本賞に心細くなつた。俺は匹皇に 一大。俺は本賞に心細くなつた。俺は西島に 手紙を書かうかと思つた。俺は昨日お前に俺れ の事以来、俺は希望をとり返すことが出来な いでゐる。もつとかけてゐると誇り思つてゐ たのだ。處がまるでかけてゐると誇り思つてゐ たのだ。處がまるでかけてゐると言り思つてゐ たのだ。處がまるでかけてゐると言り思つてゐ たのだ。處がまるでかけてゐると言り思つてゐ たのだ。處がまるでかけてゐると言り思つてゐ たのだ。處がまるでかけてゐると言り思つてゐ

西島。 そんな 容氣な ことが 云つて ゐられるか は やり許りですわ。

西島。 芳子。 やうに美しくなかつたら、金なんかつくらう のでそんなことをおつしやるのですわ。 きつと貴夫はあの方が そんなことはないよ。 あなたは野村さんの妹 あ さんが綺 んなにかどやく 帰麗なも

默らない

とはおつしやりません。

西島。 芳子。本を皆お夏りになるといくわ。 賣らなければならない時がくれば、賣る

芳子。野村さんの 妹 0 あ ですわ。今日初めてお逢ひになったのに。 るのですわ。さらして貴夫にあまえてゐる なたには何んでも云へると思っていらつし お前は同情しないの さんは貴夫の額許り見て

芳子。同情しますわ。ですけど貴夫があんまり たらい」と思っていらつしやると思ったら腹は 同情なさるのですもの。 きつと私がゐなかつ

話を聞いても、俺のすることがまちがつてる 島。そんなことがあるも 力· 前き は 野の

> ると思ふっ 真似をしてまで俺は野村兄妹を助けようと思まれ だぐらる思つてゐるのだらう。 が相川の處へ行つてもいる、いけばいる氣味 は自分のこと切り考へてゐない。 人の答へでどうでもなるのぢやないか。お前 なら、野村のことを考へてやるがいる。俺一 ている。着物のことなんか考へる餘裕がある つてゐると思ふのかい。善物なんかどうだつ 0 カン い。お前を餓ゑ死させる 廣次の妹 ~ やうな

> > 西

西島。大丈夫だよ。 芳子。そんなことはありませんわ。 んまり美しすぎますわ。 心配になりますわ。 ですけどあ

西島。俺はどんなことがあったって、餓ゑ死 芳子。それに一月や二月のことぢゃありません しない。俺達は自分のことを心配しなくつて 前だつて、お前の實家がお前を餓ゑ死させ してもらへないことを知つてゐるからな。 いる人間だ。 がうとなさらない からね。私心配ですわ。 費夫は少しも

西島。 芳子。私はそのこと許りを心配してやしません 今は出來たつて、 お前さ は能を信用出 田然ないの あとで出來ない 時が來

> わ のは大變ですね。本がなくなるのも淋し さらな氣がしますわ。 そ れに毎月金をつくる

島。 より仕方がないと云へばいるのかい。馬鹿。 時等のの それなら 《本をとつてたゝきつける。お客がゐた みかか 俺は廣 けのお茶がこぼれる。瞬間 次に、妹は を相談

茶をふけ!

西島。 (芳子不平さうな顔して涙でむ、しか 順にお茶をふく)

## 第

廣次の借間

廣次。 靜子。 廣次。 部子。え」。二つ三つ出て 能のものの評は出てゐたかい。 どうだつたい。雑誌は出て 人で氣をむさくささせてゐる。 く静子登場) 思ふと耳に注意をあつめてゐる。 、ムえ つて粗を をりました。 天井低し。 さらかと **慶次でなる** まも

みになったらどう。

靜子。ちつとも惜しかありませんわ。それより

思えよ。 俺も淋しいが、お前はなほ淋しくはないかと をいためてはしないかと思ふのだよ。この頃 空想は消えない。 の泣いてゐる姿計りが日の前にちらつくよ。 お前のことを思ふとなんだか淋しいよ。お前 も、女々しい愛から默つてゐてお前一人が心 お前がさらでないと云つて

廣文。お前の手はこの頃水仕事をするのでこは 静子。そんなことはありませんよ。お兄さん、 私は段々希望をはつきりもつて來ましたわ。 くなつたね。 さらしてこの頃嬉しいのですよ。

廣大。それはなつたつてい」けれど、惜しい気 靜子。指なんかどうなつたつてよろしいわ。 廣次。お前の手の美しさは俺を喜ばしてゐた。 靜子。いくぢやありませんか。 目の見える間は勿論、目が見えなくなつてから、ないないない。 らも。その美が段々こはれてゆく気がする。

廣次。さらだな。寝たら少し元氣になるかも知 ね。寝不足がいけないのですわ。少しおやす お兄さんは少し神經衰弱におなりになつたの 靜子。傾にも。 靜子。え」。 廣次。靜ちやん。

一部子。えへ、私は元気にしてゐますから、本當 な言 おしよ れない。俺も元氣にするから、お前も元氣に

静子。清團を敷きませらね。 廣次。どつちにしろ、それより外に道のひらけ ますわ。本當に安心して、自分の仕事をして ことを知つててくれるから安心は安心だ。 がいく氣になって西島の世話になってゐない るから。實際西島は俺の心を知つてゐる。俺 やらがないのだ。安心おし、きつとものにす いらつしやればい」のですわ。 いやなことをおつしやると私も心細くなり にお兄さんも元氣にして頂戴よ。お兄さんが

靜子。敷きましたわ。 廣次。あゝ。 (静子、粗末な蒲園を敷く)

静子。お寒くなくつてっ 廣次。ある。寒くはないよ。 (一寸沈默 (廣次、手さぐりで、ねる)

廣次。何をしてゐる?

したよ。

廣大。何か考へてゐる?

廣次。叔父さんのうちのことを時々考へるか

都子。時々は考へますわ。 廣次。今靜ちやんは西島が來るかも知れないと 静子。後悔しませんわ。 廣次。しかし川たことは後悔しないかい。 思つてはしなかつたかい。

静子。お兄さんは綾子さんを戀したことがおあ 廣次。俺もくるかと思つたからさ。 靜子。どうしてわかるの。 りになって?

廣灰。どうして 不意に そんな ことを 云ふのだ

部子。私はこの頃時々さうではないかと思ひま すのよ。

廣次。嬉しかつたよ。もつと逢つてゐたい氣も 部子。矢張りさら? 廣次。正直に云へばおもつたことはある。さ らして今でも思ってゐると云つても誰ぢやな てどうお思ひになつて? こなひだ綾子さんにあっ

間ださ は少しもはかどらない。 し今は時間は俺のものに へ作の ものだつたらと思つてゐた。 な つたが、 権の仕事 しか

靜子。 なりましたわ。 それでもこゝにいらしつてから二つおか

质久。 廣次。それは俺に厚意があるからさ。俺に希望 15 なりましたわ。 それでも西島さんも、 あんなものはか かたが 即類に入らない。 高巻さんもお賞め

靜子。 が與へたいからさ。 くものだと思ひますわ。 そんなことはありません わ。私も本當に

廣次。 理由は今はない。は嬉しくないことはな だと思ふのであんなものを賞めるのだ。厚意 力のない作が何になる。皆腹 由は今はない。 駄日だ。俺の運命を切りひらいてくれる な 0 の底で俺を盲目 かし厚意を喜ぶ

6

やな奴の妻になるよりは妾になる方が

一部子。 西島さんになんと云ふ手紙をおかきにな る

廣次。 ひたいのだ。 だ。 それから俺は金をとる道をさがしてもら 倫は本當のことを聞 かしてもらひたいの

廣次。 靜子。なんで金をとるお心算なの。 俺はそれを何度と云ふことなく考へた。

> つた。 本當云ふと、俺は何にもいる考へは浮ばなか 俺は商費しようかと思つた。何かつまらない でも書かしてもらはらかと考へた。

一部子。失張りそんな迷ひを起さずに、今の仕事 ・ ない。 \*\*\* んわ。 わ。その内にうまい話があるかも知れま をしていらつしやるより仕方がありません 世

廣次。 廣次。俺もさら思つてゐた。誰からまい話をも 聞いて來た話のやうなものだ。 處がない、 つてくる人がありさうなものだとも思つた。 相川の話よりは不愉快ぢやなかつた。 もうおよしなさいよ。あの話 あれば隣りの姿さんが何處から

廣次。今に藝者になれ、女郎になれ、プロステ 靜子。いやなこつてすわ。 らう。 チュー 1 になれなぞと云つてくる奴があるだ

が知つてゐながら俺に

かくしてゐるのではな

かと思った。今日もそんな氣がした。

箭子。 廣次。 11 か 俺は あはムムム。情けないと云ふより ų, t ぎ遠は俺の仕事を助けるやうになるか 40 昨時思つたよ。今にお前は な方ね。本當に。 は内證で夜

> に力がなくなつた。他人の悪口では俺はへ が何にも出てるないと云つた時、俺は腹の

15 こたれ切り

ろく

の控想が浮ぶ。さらして浮んだ

はしない。

しかし盲目

のかなし

廣次。 も知し オレ

廣次。 ひ切つてならうか知らんと思ふ心があつたら 承知しないよ。 お前の心の内で一 相川の張になるとは誰も それでも相川の妻に お兄さん。 ない およしなさいよ。 滴でも相川の妻に、思 なる 云ひま より そんな話。 せんわ。

箭子。 ありません

たいことがある。どうも耳へ入るものだけでは をないかられ。怒つてはいやだよ。 には先日からかう思つてゐる。もしかしたら にないかられ。怒つてはいやだよ。 をはた日からから思ってゐる。もしかしたら 廣次。 廣次。 と 前 の顔が見えないと、殊にお前の日が見えな 育日になると人間は疑ひ深くなるよ。 なければい」。 お兄さんは本當に變に お前の心のあり場所が不安心でいけ 是影 ひ深が いの 36

たのだらう。 のも 載せるものだと かいて ありましたわ 出すものも出すものだ。載せる

西島。馬鹿ですよ。野村君のやうな人があるこ 云はれるものは勝ちます。 じられないのです。 だと云つたのです。あすこに出てゐる、實感 とが考へられないもので、 れたつて安心です。云ふものは亡びますが れからなかつたのです。生きる苦しさが感 だ、素人まるだしのセンチメンタルなもの しかしどんな悪口を云は つくりものだ、誇

静子。それでもこの前新聞に出てゐた 評と同 じやうなことが書いてありましたのでなほん い気がしました

四島。安心です。私なんかも随分いやな評をさ 靜子。 れたことがあります。四五人に同じやうな悪 批評した奴は皆滅亡してしまひました。二三 どつちかと云へば膝利の道を歩いてゐます。 の、漫画な、新らしがりに思はれたのです。し はれた許りでなく、下等の强がりな、見得坊 かし批評された私はまあ下り坂にもならず、 一前までは少しはうろついてゐましたが。 をされたのです。文學はやめるがい」と云 本當にあなたがそんな悪口を云はれたの

西島。える。一小さき超人と云ふ小説でした。 部子。あれですか。私はあれを兄によんで聞か です 感心し切つてをりましたわ せて二人で泣きましたわ。いゝものだと兄は

靜子。 西島。批評家は頭から本ものを見ると疑って 兄はこの頃頻りにあせつてをります。 とろがつてゐるわけはないと頭からきめてか かつてゐるのですからたまりません。 か」るのです。そんなにい」ものがこの世に あなたのお話を何つて安心しましたわ。

靜子。兄は、あなたのお世話になってゐるのを 西島。それはさぞおあせりになるでせう。 類りに気にしてをります。 は反響がない覺悟でなければ し気永にやるより仕方がありません。 しか

靜子。 周島。 西島。それはいけません。十分なことは出來ま 一部子。私はあなたにおすがりして親舟に乗っ かた。 ٤ やうな気でをりますのですけれど。 せんけれど、そのことは安心して下さい。 この室はおうるさくはありませんか。 あんまりい いムえ 1親別でもありませんけ オレ

> 靜子。兄は、 なたのお家の屋根が一寸見えます。 のです。私も家に入つたのです。とこからあ こ」がやすかつたので氣に入つた

**西島**。 さうですか。

西島。 靜子。 部子。あすこの二階家のうしろに一寸家根が見 えますね。 える 本常にさうですね。あの二階家が僕の あれがあなたのお家です。 家艺

部子。私は、來た時からさらではない てゐましたが、二三日前に本當にさらだと云 のすぐ向らにある家です。 かと思っ

西島。よくわかりましたね。 ふことを知りました。

西島。 靜子。 都子。え」。(一寸池默)もう兄を起しませう 力。 と」は中々見はらしがよろしいね。 それはわかりますわ。

四島。 12 本當に、いろくお世話になりましたわ 僕はかまひません。

節子。兄も、早くいゝものをかいて、 御信用に背かない事がしたいと申してゐまし あなたの

马。

西島。もつといく室がありさうなものですが。

廣灰。馴れてゐるからね。 あとで簡分お苦しかったでしよ。

靜子。あの晚、一晩お泣きになっていらつしや つたわね。

廣次。あゝ。いろ~~のことが考へられたの だ。お前も泣いてゐたらう。

靜子。はい。お兄さんがなんとなくお氣の毒な 気がしたので。西島さんのお宅にゆくといろ いろのものがありましたから。

廣次。二人はあの日歸つて來て殆んど何にも饒 靜子。一緒にお話が出來ないので。 舌らなかつたね。

廣次。俺莲は淋しいね。

(沈默。二人のするりなく聲がかすかに

する)

廣火。この淋しさから何か生れなければあんま り悲惨だ。

(注默)

廣次。俺の一生の仕事はお前にさくげるよ。 廣次。静ちやん。枕許へおいで、さあ。 (廣次右の手を出す。静子兩手で大事さ うにそれをさする)

て)お兄さん。西島さんが。(起さらとする) たった今当線したのです。(廣次の方を向い 廣次。俺の妻になるやらな奴がゐたら、どうせ 都子。そんなことを云ふとお兄さんの奥さんに なる方がお氣の毒ですわ。

一部子。そんなことありませんわ。 その女は幸福ぢやない。

部子。お兄さん。

廣次。もう默つてておくれ、眠られさうだから。 靜子。はい。

廣灰。さらしてそれが俺に見えないからか。

靜子。お兄さん。(返事がない)もうお、寝にな つたの。

婆。はい。(退場) 靜子。さらお。お通しして下さい。 婆。お客さんです。 (静子室をかたづける。婆さん登場)

部子。い」え。昨晚少しも寝ませんでしたので 靜子。今さつき、おいでになるかも知れないと 西島。野村君は、何處かおわるいのではないの 兄とお唆してをりましたのです。 (静子少しして迎へにゆく。 西島登場)

> 西島。もつと擬さしておいておあげなさい。 西島。僕はかまひません。どうせ今日は暇なの 靜子。(小摩で)あのことはまだ兄には申して 靜子。それでもあんまり失心ですから。 ですから。雑誌屋へ一寸よりましたら。 (都子手に指をあてる)

ないのです。

西島。(小聲)さらですか。

靜子。兄は反響がないので氣をくさらしてをり になる。 (二人障子をあけて外を見ながら)

靜子。(少し、)聲で) 云はうとも思ひましたの 西島。さらですか。 西島。腹が立つたでせう。 ですが、あんまりひどい批評ですから。 ました。

都子。もう少しで本屋で泣く所でした。あん 西島。大丈夫です。誰だつてあの位の悪口は云 静子。ありがたう御座います。<br />
あなたの雜誌を 兄のものが消したやうに書いてありましたわ 丈夫、兄のものはい」ものですわね。 まりですから。あんなことを云はれたって大 といけないと思って上つたのです。 はれるものです。心細く思つていらつしやる なぜあんなくだらないものを平氣で出し

廣次。今日は、君が來て下さるかと思つてゐた のです。

西島。 さらですか。

廣次。私のものを又出しても不服を云ふ人はあ 四島。明日頃でせう。 廣次。雑誌は何時頃出來ますか

西島。えい、ありません。この前は皆賞めてる りませんか。 ました。

西島 廣次。世間では何とも云はないさうですね。 廣火。それがあたりまへですが、淋しい気もし

西島。反響がまるでないと思ふ時に、ぼつく 反響のあるものです。

廣次。君はどうでしたか 西島。少しほめられだしたのは三年のちでし 電に認められるやうでは心細い気がします。 先輩に認められた人に限るやうです。今の先 どうしても後輩に認められるやうなゆき方を た、世間で存在を認めだしたのは五年目でし するものは二三年辛抱しなければならないで もつと早い人もありますけれど、それは

> せう。苦しいこともあるでせらけれど、辛抱 したが、この頃はへんにあせつていけません。 が必要です。

廣大。私は辛抱にかけては人にまけない心算で お茶をおくれ。

部子。はい。まだ四島さんにお茶もあげません でしたわね、 御免あそばせ。

靜子。 廣次。 はい。 お菓子でも買っておいで。

西島。 それには及びません。

部子。(笑ひながら)お見さん、私今氣がつき 西島。(遠慮するやうに)本當に・・・ 廣次。買つておいで。 ましたわ。お兄さんはお氣がつかないの。

廣次。それだつているちゃないか。俺の處にあ 新子、お菓子を買ふお金は誰から戴いたの。 廣次。なんだ。 うなものだ。今更それを可笑しがる程のこと るものは一つ残らず西島君に買って戴いたや ちやないぢやないか。

靜子。それでも、両島さんが遠慮なさつて、お兄 靜 慶次。馬鹿。 默つておいで! -j-さんが買へとおつしゃるのが可笑しいわ。 はい。(裏口をさがす)

れるのです。私はこの頃本雷に心細くなつ

て來ました。思日を云はれるのが心細いので

靜子。 廣次。少し遠くへ行つて、いるのを買つてお

はい。(退場

廣火。許して下さい。實は私はまだすつか 廣次。(沈默。小聲で)妹は行きましたか。 ねましたがさらしてお話を残らず聞いたの 寒てはゐなかつたのです。うと~~とはして え」。いらつしやいました。

西島。残らず。 です。

廣次。私にはこの頃いろ~へのことが考へら 西島。不快に思ひたくも思へません。 廣大。えゝ、残らず聞きました。盲目になつて うな気がしたのです。どうか怒らないで下さ たのです。それで私もさら思はれてゐたいや す。さらしてあなたの御返事も、私の寝てる ることを望むやうな起しかたの気がしたので ましたけれど、その起しかたは、私の渡て から疑ひ深くなりました。好が私を起し い。私達兄妹が互に信用してゐないやうな るのを幸に思つていらつしやるやらに思へ のも不快に思はないで下さい。

たわ。

西島。さらですか。

静子。あなたは鴨居に頭がおとじきになります

四島。えム。髪毛で鳴居の標序が出来ます。 一番子。本當にね。あの時、あなたが來て下さらなかつたら私は今どうしてゐるでせうとよく まなかつたら私は今どうしてゐるでせうとよく

然とは思っない氣がします。然とは悪の日あなたの處へ行つたのは偶のない気がします。

一番子。私、どうかして見を安心させたいと思ひますの。兄はあせつてゐますし、自分についますの。兄はあせつてゐます。本常に心細いらて少し疑び出してゐます。本常に心細いらしい時があります。私も時々本當に心細いる時が御座います。兄がものになつてくれなる時が御座います。兄がものになつてくれなる時が御座います。兄がものになつてくれたらどんなに嬉しいだらうとよく思ひます。

靜子。私はそれが一寸氣になつてゐるのです。

つぎに上りましたら見つかりませんでしたか靜子。初めて上った時に見覺えてゐました本が西島。どうしてです。

60

断子。それならよう御無理をなさると 困りますが子。それならよう御座いますけれど、永い 間がすると ですから 御無理をなさると 困ります

西島、大丈夫です。なが年の功で、働けば企が

(間) あなたの 處には大變御本がおありになりますが、あんなに勉強しないと、いゝものが書けないと云ふことはないでせられ。 西島。そんなことは決してありません。 私だ西島。そんなことは決してありません。 なたせん。 さらして讀んでもすぐ忘れてしまひます。

西島。 出來ないでも大丈夫です。
おつしやるのではないでせられ。
一番子。 あなたは私達をあはれんでそんなことを
おつしやるのではないでせられ。
でせられ。失禮なことを
でせられ。失禮なことを
でせられ。失禮なことを
でせられ。失禮なことを
でせられ。失禮なことを
でせられ。失禮なことを
でせられ。失禮なことを
でせられ。失禮なことを
でせられ。失禮なことを
のではないでも大丈夫です。

が子。私はあなたを信用してをりますわには繰りはありません。

西島。どうか信用してださい。 一番さんの終子さんをかいた登は かなたも、高楽さんの終子さんをかいた登は かなたも、高楽さんの終子さんをかいた登は できない。高楽さんの終子さんをかいた登は がありません。

西島。える。

でいらつしやるのですって? 一部子。今。 高楽さんは綾子さんの裸體器を置い

西島。える。

廣次。それは本當かい。

廣次。たつた今だ。

一家では、 で、失禮しました。なぜお前は知らせませんで、失禮しました。なぜお前は知らせました。ちつとも知り

靜子。よくねていらつしゃるのですもの。今の

だされ。 魔次。夢のやうに聞いてゐた。 魔次。夢のやうに聞いてゐた。 ではまる) 滞園をかた ではないなける。 ではないないとのしたの。 廣次。妹が歸つて來ました。昔の運命風にあ

靜子。お兄さん。 それは神經ですよ。 そんなこ

とはあるわけはありませんわ。お兄さんの運

ましたの。

ますやうに私の一家は何かに呪はれてゐる

西島。心配しないで下さい。 僕の芳はどうにか なると思ひます。さうしてとゝへはなるべく 本ないやうにします。淋しかつたらどうか君 ずないやうにします。淋しかつたらどうか君 ずないやうにします。淋しかつたらどうかお なて下さい。

西島。私は大丈夫だと思ひます。 廣次。ありがたう。(間)私は時々どうしてか らして私を世話する人間も運命から脱まれて 不幸が起つて來ます。さらして私に致命傷 う運命にいぢめられるかと思ひます、私より たから私をひきさきさらな気がします。 るるやうな気がします。さらして運命はあな か、これでもまだくたばらないのか、運命はそ を與へようとします。これでもか、これでも いざと云ふ時になると何時も思ひがけない、 つと今に何か起つて來さらな気がします。さ んなことを囁いて嘲笑つてる氣がします。き るだけのことをやつてゐる心算なのですが 運命には從順なつもりです。さらして出來 運のわるい人はあるでせう。しかし私は隨分 あなたは大丈夫でせらが、奥さんが。

気さへします。そんなこともないでせらが。 (新子登場)

廣矢。早かつたね。

度多 早かったお。それなら又何處か散歩して寒ま靜子。さらお。それなら又何處か散歩して寒ま靜子。さらお。それなら又何處か散歩して寒ま

廣次。散送してこないでもい」よ。(西島に) 私は 送りないにもあんな 呪ひがありはしないって自分の家にもあんな呪ひがありはしないって自分の家にもあんな呪ひがありはしないかとさ (悪いまったとも、根が今度出した小説にあります通り、敵の探信を設したのが集つて居るのかとも思ひました。他の人は殺した瞬間に政命傷は受けなかつたでせは殺した瞬間に政命傷は受けなかったでせるが、私はその瞬間に政命傷は受けなかったでせるが、私はその瞬間に政命傷は受けなかったでせるが、私はその瞬間に政命傷を自分が受けたやうな氣がしました。さうして私の一生は、私はその瞬間に政命傷を自分が受けたやうな氣がしました。さらして私の一生は、私はその瞬間に政命傷を自分が受けるが、私はその瞬間に政命傷を自分が受けるが、私はその瞬間に政命傷を自分が受けるが、私はその瞬間に政命傷を自分が受けるが、私はその時間に政命傷を自分が受けるが、私はその瞬間に政命傷を自分が受けるが、私はその瞬間に政命傷を自分が受けるが、私はその瞬間に政命傷を自分が受けるが、私はその瞬間に対しないと思ひました。見いならない、私は、大きない、大きない、大きない、大きないないない。

しやると思ひますわ。 むませんわ。もう一息と云ふ處に來ていらつひませんわ。もう一息と云ふ處に來ていらつ

廣次。生意氣なことを云ふな。お前にはそんな

たとがわかるものか。 魔夫。他だつて、もろくは負けはしないよ。他だってお前が俺を信用する以上に俺を信用してゐるよ。「今に見ろ」と云ふ気はたえずしてでゐる。石にかみついてもと云ふ気はたえずしてでゐる。しかし俺には俺を十重二十重にとりてゐる。しかし俺には俺を十重二十重にとりでゐる。しかし俺には俺を十重二十二重にとりでゐる。しかし俺には俺を十重二十二重にとりかこむ見えない。職があるのだ。俺はそれをかこむ見えない。職があるのだ。俺はそれを感じてゐる。

一部子。私、その見えない。順をとつてあげますわ。 を次。お前にとれるかい。 のは女のつとめですわ。イフィゲニエがさうですわ、橋が殿だつてさらですわ。私だつてそれが出来たいことはありませんわ。 のな女のつとめですわ。イフィゲニエがさらですわ、橋が殿だつてさらですわ。根だつてたが日本たいことはありませんの。ただ。とれが出来たいことはありませんの。ただいと私にさら云ふことが出来さらな気がし

ければならないるとです。 は 0 ませんけれど、 はいつまでもあなたのお世話になつてゐな つまでも負けてはゐません。私の心細 ありません。 それはどうにでもなります。 尤も心細くないこともあり

西島。 す。妹はそのことを知つてゐるか、知つて 聞きました。氣にすることではないのです。 ることと思ひます。それに私はへんなことを ねないか知りません。 ですが御迷惑をかけはしないかと思ふので 本當にそれでいる~御迷惑をかけてる そのことなら安心して下さい。

なことです。 の何です。

廣次。あなたが聞いたらおおどろきになるやう 廣次。近所の噂だと、妹をあなたの妾だと云 なんです。

ふのです。

西島。僕にすまないことはありませんけれど。 廣次。隨分馬鹿にした噂です。私はそれを聞 西島。え」。そんな。 立つたでせら。 てあなたにすまないと思ひました。 **随分ひどいことを云ふものですね。さぞ腹が** 6

らそんなに來なかつたでせらが

つたのでせら。そんな噂が立つと知つてゐた

廣文。私は一月ぶり位に湯に行つて、その話で 西島。御尤もです。 ました、其處にたふれるかと思ひました。 を一寸聞いたのです。私の耳は他人のよりは のです。私はかつとして、身ぶるひがいたし よく聞えます。小摩だつたのですが、聞えた

慶次。私は歸つてから、すぐあなたの處へ手紙 きるで 西島。それなら私さへ來なければいるでせら。 思つたのです。ですが考へてゐる内にお断り だらうと思ひました。又奥様も、さぞ腹をお られて、それが新聞にでも田たら、さぞ御迷怒 りしようかと思つたのです。そんな噂をたて を出して、あなたのお世話になることをお 私があんまり何度も來たものでそんな瞭が立たと したあとのみじめさが日に浮んだのです。 立てになるだらうと思ひました。私はどうな 私にはそれは又堪へられないのです。 らなれば妹はきつと相川の處へゆくでせら。 つてもいいから御斷りしなければならないと

慶次。<br />
あなたが來て下さらなかつたら、 ら不運なのかと情けなくなります。 論、妹も淋しがるでせら。どうして私は 私 私は勿 はどう は

西島。こ」はきつと處がいけないのです。何處 私は生きてゐても死んでも同じ人間ではないなど、 私には感じられました。恐ろしい海豚です 中しました。しかし妹の泣いてゐることは す。妹は可笑しくつて腹も立たなかつたと 圓位で姿にならないかとす」められたさうで さんが或人に頼まれたのだと云つて、月三十 日前です。妹が歩いてるましたら隣りの婆を ないのかと思ひます。自分はどうなつてもい 分を慰めます。しかしそれはたゞ慰めにすぎ ことはない、私は自分に何度もさう云つて自 かと思ひました。そんなことはない、そんな せものにならない人間なのかと思ひまし かへ引越したらいるでせう。 い、たば妹が可哀さうだと思ひます。二三

せてある)

西島。皆でいくらになります。

西島。さらですか。(本棚をしらべて三四の本) 古本屋。特で二十間五十銭です。 を加へるといくらになります。 の選擇に迷ったあとで大きい本一野とる)之

西島。十圓の本だつたと思ひます、書いてある 古本屋。いくらの本ですか。 でせう。

西島。(又一册を出してくる)とれば二殿の本法 古本屋。(本をしらべ)えい書いてあります。 十圓です。四圓にいたいきませう。

西島。全體で二十五圓三十錢になりますね。 古本屋。それなら八十銭に戴いておきませう。 です。

古本屋。ありがたらございました。 两島。それなら今日はそれだけにしませう。 古本屋。え」さらです。 (薬はなけんなをとり出し脚定する) (女中登場)

女中。 高峯さんがいらつしやいました。 お通ししてくれ。

古本屋。それならばこれで二十五圓と三十錢で 女中。はい。(退場)

御座います。

古本屋。(本をつるみ)それならば本を戴いて 西島。たしかに。 いきます。

西島。どうか。 (高季登場、會釋して古本屋退場)

高率。(坐りかけながら)失敬い 西島。(坐つたま」)失敬。

高率。昨日あたり君がくるかと思つてゐた。病 西島。 性らく塗はなかつたね。 こなひだ不在に 氣か知らんと思つてゐた。 東てくれたさうだけれど失敬した。明日頃で も行からかと思つてゐた。

西島。病氣ではなかつたのだけど、この頃は身に 西島。金まらけに小説を書いて見ようと思つた 高峯。それはいけないね。 高率。何かやつてゐるかい。 體がへんにつかれて出不特になった。 あるのでこの頃は夜がよく眠れないのだ。 けれど、しくじつてしまった。頭がつかれて

四島。是非行かう。(時計を見る) 西島。君はあれは出來たかい。 高粱。川來た。氣持よくいつた。近い内に見に 來てくれ給へ。

商拳。僕がゐてもいくのかい。 高粱。何處かへゆくのかい。 所島。い」や。人がくるのだ。

高米。 西島。二時にくる約束だから。 今何時だい。

西島。一時一寸すぎだ。

高条。野村にこの頃途つたかい。 西島。失敬だけど、一寸二人だけで相談がした 高梁。それなら僕は一寸ゐて失敬しよう。 いと云ふのだから、今晩が明日の朝ゆくよ。

西島。あく、三四日前に逢った。

西島。柳變らずよわつてゐる。あいつのことを 高率。どうしてゐる。 考へると、どうしたらい」のかまるでわから なくなる。

西島。ある、君はそのことを書いてやつたかい。 高巻。今度の小説は面白かつたね。野村でなけ ればいけないねっ

四島。書いてやると喜ぶだらう、自分の力につ 高峯。まだ書いてやらない。 いて随分疑つてゐるらしいのだ。

高素。目が見えなくつては自分で字が書けな いので困るだらう。夜中に書きたくなつても 外を起すわけにもゆかないだらうし。いまれ

**廣次。お前は何んと返事したのだ。** 一部子。引越したくはありませんわね。 四島。本當に引越したらどうです。 靜子。本當にうす氣味のわるい世の中ね。 「ない」 廣次。又、そんなことを云つたか? 廣次。 都子。そんなにせいたつて駄目ですわね。 西島 島さんがおつしやったやらに金で自由になら 出れば出る程面白いと思ひますわ。何時か哲 よ。私、きつとかちますわ、さらしてさら云 ない女のゐることを知らせてやりたいのです 兄はこの頃よく不意にお前、相川の妻になつ ふかをじりくさせてやりますわっ 前からくらべると十間あがりましたわね。 ないか、月四十圓でと申しましたわ。二三日 してをりますの。(氣をかへたやうに)お兄さ てはいけないよと申しますの。本當にどうか さん。時がありますわね。いざと云ふ時が。 てはいけないよ、どうしても利用の要になっ 私もつとく侮辱されて見たい 私命で私が自由になると思つてる人が 誰がなるものですか。(西島に、ね。(間) 今日も隣りの婆さんが私に変になる氣は お前は相川の妻になつてはいけないよ。 お兄に のです

> 廣次。 都子。どうかしないではゐられませんわ。私、 靜子。よく考べておきますとさう云つてやりま ことを云つてくるか知れやしませんわ。 常に面白いことがありますわね。今にどんな と云ふのが四十幾つとか云ふのですつて。本 るので、関口しましたわ。なんでもさきの男 したわ。さうしたらもつと誰しく話さうとす お前はどうかしてゐるね。

帮子。 

一島さんは耳を押へてゐて頂戴よ、聞か 廣次。なんだ。 本常はもつと可笑しなことを聞きましたの。 の旦那からはいくら貰つてゐると中しました たいふりをして頂戴よ。隣りの婆さんは、今は

小小 西島。 四島。(立ち上り)僕は歸ります! ますから。 7) なぜ? い」えて、 怒り お怒りになったの。 はしません、が、頭痛がし

四島。 西島。 廣次。 靜子。 静子。 さうですか。それでは又ね。 どうか送らないで下さい。 さよなら。 さよなら。 ありがたら。 (靜子送らうとする)

> 靜子。(小聲で) お怒りになつて いらつしやる 0

廣次。

それなら早く調

をとつてく

西島。いるえ。たで急に一人になりたくなった のです。

都子。(小聲で)近い内に二人だけでお話した 下注さい。 いと思ひますが、御都合のいる時をお知らせ (二人ふと手を握りあふ)

西島。(小摩で)お知らせしませら。 で)さよなら。 (普通の摩る

靜子。 さよなら。

廣次。 さよなら。

廣次。 なぜお前はあんなものの云ひ方をするの (四島退場。一寸沈默

部子。それでも、それでも、氣が狂ひさうだつ たのですもの。 も涙ぐむ) あ んまりですわ。(泣く、廣次

## 第 幕

西思 E E 0 宝伞

第二幕に同じ、たぐ本棚に白い布がかぶ

高峯。恐ろしいね。

村の、妹がそれを感じてゐることだ。 かの内のあるものと、野村の心の内のあるものと、野村の心の内のあるものと、野村の心の内のあるものが、それを望んでゐることだ。 さうして野のが、それを望んでゐることだ。

高峯。....

もおおつかないのだ。 僕はこの頃それで少し

高米。僕にはよく君の云ふ意味がわからない。 高米。僕にはよく君の云ふ意味がわからない。 とかしそれはやりくりがつくかも知れない。 しかしそれはやりくりはつかないだらう。僕は今迄に以上やりくりはつかないだらう。僕は今迄に以上やりくりはつかないだらう。僕は今迄に

のととを野村の、焼きでがらこはしてしま金のととを野村の、焼きでは、からこはしてしまったり、煙のでは、倒すをやりかけるとしくじつて許りゐるで、一般の変が、野村の「焼き」という。では、一次の変が、野村の「焼き」という。では、一次の変が、野村の「焼き」がある。だ。では、一次の変が、野村の「焼き」がある。ない、野村の「焼き」がある。ない、野村の「焼き」がある。ない、野村の「焼き」があるのだ。

女中。きつと さうで 御座いませう。 「おいり」どうぞお敷きになつて。

西島。僕は第三者の敷ひをたのまうかと思つ

僕はいろくの人を頭に描いた。だが僕

よう。。
はい、人を見つからなかつた。との点にい、人を見つけたくもなかつたのだ。 (要は自分を) こんなに懸ろしい人間だとい思になかった。 こんなに懸ろしい人間だとい思になかった。 こうして自分は見つからないことに観歌た。 さうして自分は見つからないことに観歌た。 今日に (要はどうかしてある。 積と非處まで散卵をしている。 (時間を見る、あいもうりき 二時を続げた。 (時間を見る、あいもうりき 二時を続げた。) (時間を見る、あいもうりとに対している。) (時間を見る、高い人が見つからなかつた。 (要は自分を表している) (時間を見る) あいものというに関いている。 (時間を見る) (時間を

女中。はい。(返事をして下へゆく) づけをする、暫らくして) 「無言で二人退場。女中登場。あとかた

(女中退場。 詩子おもつかないやうに歩きまはる。そつと自分の背線書の前に立きまはる。そつと自分の背線書の前に立きまなる。たれてある布をあげ見つめる。女中で、たれてある布をあげ見つめる。女中なを持つてくる。このき古林室が飛まして、こんながり、入る。このき古林室が飛まして、こんながり、入る。このき古林室が飛まして、こんながり、大きないでは、

が中が茶をついでするめる) 野子。さらですか。勿體ない。 な中。える。さつき古本屋が來まして、こんな

一部子。さうですか。 変中。質家へ行らつしゃいました。 が子。ありがたう。奥さまけ?

せう。 きっと曖様はもう競っていらつしゃるで女中。きっと曖様はもう競っていらつしゃるで

要。 とりたほし、涙をふく。まもなく西島登 が、剛、切れずにしのび泣く。急に気を が、剛、切れずにしのび泣く。急に気を が、剛、切れずにしのび泣く。 急に気を

西島。さうですか。一般子。たつた今月つた所です。(息がせはしい)

西島。どうも失感しました。(走けて來たらし

靜子。 高率さんがいらつしたのですつて?

(197)

うし。これでは飯の用意なんかもしなければならないだら

西島。なにしろ目をやられてはたまらない。なはすのも厄介だし、 5000 に知られたくないなほすのも厄介だし、 5000 に知られたくないことは書けないし、いろく (愛達にはわからことは書けないあるだらう)

高峯。それは近所の噂の種になるだららね。 しろ盲目と美しい娘とだからね と思ふよ。それにキタナイ原に住んでゐるの 0 だらう。いろく、噂をたてられてゐるらし 見てゐても苦しい。本人はさぞ苦しいだらう るるのだから、それが何處ともなく出 なんかも本常の意味で生きることを苦しんで 用てゐて、それに打造たう、 とは苦し ある所が、 本當に逢へば逢ふ程氣の毒な気がする。 野村の書いたものにはそれ 時々はいたましい感じがする それがまた、たまらない噂なのだ。 いとゴオホ 悲州な感じを與へるね。生きるこ が云つたさらだが、 打克たうとして が何處となく 野村智 何答

西島。交見そめた気でもゐるのだらう。しかし西島。交見そめた気でもゐるのだらう。しかし西島。交見そめた気でもゐるのだらうだ。僕は所では思つてゐるのださうだ。僕は「食ど」にいてゐるのださうだ。僕は「食ど」にいてゐるのださうだ。僕は「食ど」にいてゐるのださうだ。僕は「食ど」にいてゐるのだらう。しかしている。

西島。 處と式ふことはなしに歩きまはつた。泣きた やだから白胀するがね。今日二 はすぐ立ち上つて野村の處を除して一人で何 れを聞いて座にゐたたまれない気がした。 た、静さんもそれを聞いて來たのだ。僕はそ 限らないからね。僕はその話を野村から聞い 出ると大變だと云つてゐるのだ、出ないとは てゐるのだ。二人は又そのことが所聞にでも れで僕はもう暫らく行くのをやめようと思 しないけど、三人に気の毒で仕方がない。 しさを與へざうな気がしてゆかないのだ。 ておどろいてゐた。すると買ひものに出かけ て来たやうな気がしたのだ。かくすのも やうな気がしたのだ。恐ろしいことが近づ 僕もゆきたくは思つてゐるのだけど、淋漓 僕はさら云ふ噂をたてられるのを n5 からくると Z

間のやうな気がするのだ。宝人で相談したどふのは野村の「妹」なのだ。雲にこの頃野村の「妹」なのだ。雲にこの頃野村のいことがあると云ふのだ。雲にこの頃野村の

高率。僕の遺が著しかしたら賣れるかも知れないのだ。こうしたら半分野村に送りたいと思いのだ。つこねるのだ。
したいとさへ思つてゐるのだ。かう云へば君したいとさへ思つてゐるのだ。かう云へば君したいとさん思つてゐるのだ。かう云へば君と云ふと僕は食の心配は自分一人だけでは思ろしいことが近づいてゐることがわかるだらう、一言で云ふと僕は久しぶりで又戀るだらう、一言で云ふと僕は久しぶりで又戀るだらう、一言で云ふと僕は久しぶりで又戀るだらう、一言で云ふと僕は久しぶりで又戀

商器。

西島。恐ろしいことだ。さうしてこの恐ろじ のだ。 川の実になりさらな気がするのだ。 その 企まうけをしようかと思ってゐるのだ。 ろしいのは のことならば僕さへ辛抱してればいるのだ。 しよう ことから恐ろしいことが生れきらな気がする 一僕の一番恐れるのはそのことではない。 くらゐなことが出來ないことはない。思 僕は近い内に、数と遠 かと思つてゐるのだ。僕はその為にも 野村の妹が自分からす リムんで和 さら思 そ 力。

西島。それに含乏なくらしをしてゐるの

いのだ、静さんなんかお姿さんになつたら。それだものだからへんな誘惑を受けるら

一島。どんな處でどんな幸運が待ちぶせしてる

都子。宰抱ならいくらでもいたしますわ。です

がこのまるで行ったら恐ろしいのでせら。

西島。失體から知れませんが、あまりお気の毒 に存じますから。

下言い。 静子。本當のことをおつしやつて下さい。私は どうしたら一番いるので御座いませう。どん な残酷なことでもよろしいからおつしゃつて

都子。本當にさらお思ひになるの? 西島。今のまとにしていらつしやるのが 當のことをおつしやつて下さいな。私どんな ことを云って下さっても嬉しいのですから。 いと思ひます。 どうか本気 一番だい

西島。.....

西島。どうか今のま」にしてねて下さい。 靜子。今のまゝにしてゐても決して恐ろしいこ とは起りませんの? おつしやることが出來ませんの。

西島。どうか今のまるにしてゐて下さい。

部子。恐ろしいことが未來に待つてをりません でしたら。私、今のまくを幸福と思つてるま 莲を待つてゐるやうな気がしますわ。 すわ。ですけれど私にはいろくのことが私 いこともあるでせらが。 っつら

> よろこんで出來るだけのことはします。 でせう。今迄のやうにしてるて下されば便は るかわかりません。今のましより仕方がない

靜子。それを私は恐れてをりましたのですわ。 さい。今の内にどうかしなければならないの ろしいのです。本當のことをおつしやつて下 がよくわかつて参りました、それが何より恐 ふ氣を越していらつしやいます。私にはそれ 達の為にあなたは共倒れになってもいゝと云 たら、鬼様もいく気はなさらないでせう。私 のです。それに恐ろしい際が奥様に聞えまし て戴けるものなら助けて、戴きたいと思った たくはなかつたのです。たと餘分だけで助け でせう。 私はあなたに出来るだけのことはして戴き

静子。私にはさらは思へませんわ。今にとり返 西島。もう少し辛抱して下さい。 西島。そんなことはないと思ひます。 ばならない氣がするのです。 道が開けるだらうと思ひます。 とをおつしやつて下さい。私は決心しなけれ しがつかなくはならないでせらか。本當のこ その内に

いでせら。

静子。きつと私、今にあの事が新聞に出るか 西島。..... せう。 思ひますわ。見ではありませんけれど、私造 のでせう。 う上れませんわ。本常に私はどうしたらい♪ あなたももう私の處へは來て下さらないで すわ。私達は本情に心細う御座いますの。 は本當に欄にとりかこまれてゐる氣がしま あの瞭が腹さまの耳に入つたら私も

計なことを云つてあなた塗を苦しめたとに思問為。あなたは私が世話するかもないのに除

西島。私もあんな噂をたてられたう、お世話 一部子。 決してそんなことは思いませんわ。 するのが心苦しい気もします。ですが、よか ひませんか。 話することを許して下さったらどんなに嬉し つたらどうか世話さして下さいませんか。世

靜子。あなたは、あのいやな噂を奥さまにお話 ないでなった。 様は御存知なの? 不をお賣りになつたことは奥さまは御存知な 奥さまは、客んでいらつしやいますの。今日 しになって? さらして私達を世話する事を さうして私が今日一人で上ることを與

西島。野村君に沈氣ですか。 部子。特? 西島。 静子。何をと 靜子。いくえ、まだ兄は知りませんですよ。 西島。おかくしになつたので 靜子。あとで兄におこられましたわ。 西島。僕の方こそ。 部子。 先日は失禮しました。 靜子。 西島。それでも相手が高器ですからね。隱すの 西島。える。 靜子。私がくるからとおつしやつて? 西島。歸つてもらつたのです! 靜子。早くお歸りになったのね。 西島。一時頃でした。 でいる。 が子。いついらつしたの。 よ。私もさうかとも思ひましたわ。あとで。 話したことを野村君は皆聞いていらつしたの ですよ。 は気がひけます。 何んだか淋しがつてゐます。頭をこはし いくえ。御存知ですよ。こなひだ二人で 雑誌に評が出てゐたことや何んかを。 あなたは正直な方ね。 私には聞かないふりしてをります

> 部子。本常に。ですが無理もしたくなるでせ 西島。それは御心配ですね。あんまり無理をな う。あなたも今日は神經安の顔をしていらつ してね。 さるから。 たらしい心です。

西島。

四島。さうですか。僕はわりに元氣です。 (風が少しふきこむ)

四島。 西島。なぜです。(障子しめに立ちながら) 静子。える。見は今日私があなたの處へ上る 四島。寒くはありませんか。 のを心配してをりました。 障子をしめてよろしいか。 いくえ、別に。

靜子。ならないことも御座いませんが、 田來る 西島。本當にあなたはやけを起したくはなりま 翻子。なぜですか、私にもよくわかりませんの。 せんか。 ととを見は私について心能しますの。 よ、と申しますの。私が兄について心配する けないよ、思ひ切つたことをしてはいけない 氣になってはいけないよ、やけを起しては 足はこの頃よく私のことを心配しますの。病 6

西島。本當に幸抱してください。

部子。木がある間は、でせう。さうして木があ 西島。僕はちつとも迷惑にらけません。 節子。ですけれど随分長いや物ですわね。さう 西島。とる必要がありませんから。 してあなたに御迷惑をかける辛抱ですわね。 しもお金をおとりにならないのですね。 る間ももうだきですわね。あなたはこの頃

西島。本はあなたが思ってる程なくなってはし 靜子。(無理にほゝゑみながら)とれない 奥主京もお淋しいでせらね。 ません。 では御座いませんの。本が段々なくなつては

部子。私はもうだまされてゐる顔はしません せら。 わ。本常の事おつしやつて下さったらい」で

部子。そんなことおつしやると皮肉に聞えます 西島。どうか心聴しないで下さい。この上あな t たに心配かけたくはないのですから。

部子。(西島の方は見ず、生つたま」したぜあな 西島。(立ち上り歩きまはる) 決して皮肉では たは私の事をそんなに心配して下さるの。 ありません。

だけ辛抱したいと思ってをりますの。

がしますわ。

而島。大丈夫です。 んわね。

静子。それでもお留守に上ってお留守に歸るの 西島。それでも留守に來て、留守に歸ることが あるのですから仕方がありません。 は變で御座いますわね。

西島。(歩きまはつて わたが、充血した日をし 都子。私は本常にどうしたらいくでせう。 て、都子に近づき)すべて私にまかせて下 さい。〈靜子の肩に手をかけ、接吻しようとす

静子。(驚いて立ち上り)何をなさるの。

ります。

都子。あなたは矢張り私を姿にしようと思っ ていらつしやるのね。本質に恐ろしい方です

西島。しません。

西島。(良心に恥ぢて)許して下さい。許して 下さい。決してさら云ふ心算ではなかったの

靜子。どつちにしる、同じことですわ。私 節り 都子。然つてはしませんわ。ですけど悲しい氣 西島。怒っていらつしゃるの。 ますわ。

> 西島。祝賞にもう逃してしません。詩して下さ 部子。 障子をあけて下さい。 い。一言許すと云つて下さい。本當にとりか へしのつかないことをしました。

西島。はい。(障子をあける)

西島。上つてもよろしいのですか。 靜子。明日の午後二時に來て下さい。

都子。 二時よりあまり早くつてはいけません。 四島。える。時間を見てちやんとその時分に上 一時よりあまりおそくつてもいけません。

靜子。うちの前に立ち止つていらつしたり、う ちの前を行ったり來たりなさっては例ります

両島。 えをもつて歸っては下さいませんか。 西島。どうしても許して下さらないのですか。 都子。 それならお 暇します。 静子。いりません。 (帯子駅つで金をとる)

劳子。 唯食

光子登場

西島。大菱早かつたね。

四島。 (嬉しさらに) 許して下さつたのですね。 私を憎まないで頂戴よ。(急に身を轉じ (静子西島の手を握り

> 西島。又あした。 (体向く) さよなら。

西島。える。 静子。(退場しながら)きつと二時ですよ。

す。暫らくして 障子をしめ溜息をつき、机の上にうつぶ しますと 障子の處から靜子の後姿を見送り、 (西島送つてゆく。まもなく西島登場。

西島。 ま6 い。

外。はい。 (女中登場)

女中。はい。 西島。かたづけてくれ。

西島。(獨言)あゝ能は馬鹿だ、馬鹿だ。思ひ ちがひしてゐた。(髪毛をかきむしり)許して 下さい、彼女の運命に狂ひがないやうに。(沈 默。不意に頭をかきむしる。不意にやめる。 (女中かたづけて退場)

芳子。ですけど丁度い、時に聞つて來たのでせ 西島。何を云ふのだい。

靜子。隱していらつしやるのでせう。(間)與さ まは私を触んでいらつしやるのでせら。

靜子。あなたはなぜ本當のことをおつしやつて 西島。そんなことはありません。 な。相川の處へゆけとおつしやつても私はお 知っていらつしやるならおつしやつて下さい 恨みはいたしませんわ。 なたはそれを知つていらつしやるのでせう。 の。私は本當にどうしたらい」のでせう。あ 下さいませんの。私を信用して下さらない

西島。あなたはもう僕の世話になるのはいやな のですか。さらしてお兄さんはどうなさりま

新子。本當にこの頃のやうでしたら。 第 西島。あなたは僕に力がないのをびつくりした のでせう。

一部子。そんなことはありませんわ。ですけれど 私の思つてゐるよりは、微笑みし金持ではお ありにならないのね

西島。僕はまだ拾身にはなりません。まだ力を 出し切りはしません。念だつてまだとれる餘 裕があります。

部子。それならなぜ本をお質りになるの。

四島。

あなたがるないとは。

7)2

静子。 

便定で御座いますわ

都子。本を書いた方がそんなことを聞いたら怒! もちつとも仕事に差支へがないのですから。 るでせうね。

町島。怒りはしません。

為に全を出して下さるの? 私の為に金を出意。 会 だ を とし を聞きますが、あなたは兄の して下さるの?

西島。 雨方です。

静子。私、もつとさきが聞きたい気もしますけ 四島。あなたさへわきに居れば。 ですが兄はものになりますわれ。 れど、本當は聞いてはいけないことですわね。

静子。あなたは私がある無に兄を有望だとおっ 西島。萬一、さう云ふ人がをりましたら。 靜子。私がゐなくなつたつてものになるでせ しやるのではありませんわね。 う。もし筆記する人がゐましたら。妻の代理 をつとめるいく人がをりましたら。

西島。一番門單ですから。さうしてなくなつて 西島。あなたが見をたのむと一ことおつしやっ

たら

部子。さう中しませんでしたら。

都子。 御免遊ばせ。 四島。

け今日持つて節つて下さい。 島。(ふところから、紙づつみを出し)これだ

て下きい) (蛇足。以上四島の一會話は立つたり坐つ 獨言するやうに云つてゐると思つて下さ 部子は火鉢によって火箸をいぢりながら たりして話されたものと思つて下さい。 い。今四島は又立つて歩いてゐると思つ

節子。(受けとり)ありがたう御座います。(そ れを見ず自分のわきにおくし

(沈默)

新子。與さまは何時お歸りになるの。 四島。なりません。 師子。なし、からやつてゐますと、本當に氣が落 着きますの。御邪魔にはなりませんわね。

四島 晩飯頃でせら。

靜子。私が居なくつても命を問して下さいます

西島。決してそんなことはありません。

西島。え」、十一時頃でした。 靜子。朝からいらつしたの。

靜子。それならもうお節りになるかも知れませ

(200)

の額を外して頂戴。

芳子。(ヒステリー的に、靜子の竹像を見て)と

西島。遠だ。明日になれば皆わかる。

お前は野

私なんか心配して死んでしまふ方がいへでせ

瞭は失服り本當なのですね。(泣く)

村の妹には感謝しているのだよ。萬事過ぎ

來ないちやありませんか。貴大之からすぐ行 そばに行つて本棚を見る)本をお覧りになっ たのね。 つて 留めていらつしやればい (本)

> 第 h

> > 慶次。金をもらつて來たか。

0 宝和

(廣次、一人で 靜子の歸りの遅いのをま ちかれてゐる。電燈がぼんやりついてゐ 足音する

四島。二十五圓だ。

皆野村の妹にやつた。 そのお食をどうなさつて?

まあ。うちはどうなさるお心算。

芳子。いくらお賣りになったの。

西島。賣つた。

廣久。 靜ちやんかい。

廣次。何をぐづくしてゐたのだ。俺が一人で 部子。はい。(登場)唯今。(お解儀をする) るればどのくらる不自由だと云ふことはお前 時もに似あはずゆつくりのそつと歸って來た は知つてゐるのだらう。それなのに今日は何 のだね。

**芳子**。

うちなんかどうなつたつていいのでせ

私なんかどうなったっているのでせら。

西島。 芳子。

お前の方はどうだつた。

だめでしたわ。

どうにかなる。

静子。とでも急いで躁って來ましたのよ。 廣火。そんな瀧ついたつて駄目だよ。目がなく に今日は何時もに似合はず足音が低かつた 対の呼吸の違ひぐらわはわかるかられ。それ つたつて耳があるかられ。急いではつて楽た よ。まるで沈権みたいにそうつとあがって来 た。 俺に逢ふのが恐いやうな歩き方をしてゐ

一次じ

ばならないものは排つておけ。

そんなにもらつて來たのか。辨はなけれ

はい。二十五間だけ戴いて來ました

静子。はい。

廣大。お前は他の時間を尊敬しなければいけな 部子。 るよ。 がすんだらさつさと歸つて來てくれないと因きたいものが出來るかも知れないかられ。用 いよ。お前の留命にどんな事があつて他に書 はい。

廣矢。それは遊んでくるのもい」さ。たまだか 廣次。そんなら何をぐづくしてゐたのだ。た。 節子。そんなことはありませんわ。 れは帰りたくないこともあらう。俺の顔声り ら。だけど、倫達はまだそんな存気なことを 云つてむられる人間ぢやないのだからね。そ 俺はそれをおつとこらへてお前の歸るのをお はりた物がな起こうとしたか知れやしない。 見てゐても面白くはないだらうから。 てゐたのだ。だけど四時がうつてもまだ婦 となしく待つてゐたのだ。 こ來ない。きつともうぢきな時だらう。俺は 無理はないと思

1島。外さう。(紅をはづす)俺け之から一寸

散歩してくるよ。(退場

部子。そんなことはありませんわ。

心細い気がして楽た。お前まで他を馬鹿にしています。

うと 早かつたらお怒りになるでせら。

芳子。今迄、誰がこの室で貴夫とさし向ひにな ってゐたか知つてゐますよ。

上げるなんて。貴夫は今日私が實家へゆくか わざとお呼びになったのではなくつて。 一何度も念を押しになったわね。私の留与に それだつて私の留守に、すましてころへ さら

芳子。をかしな方ですわれ● ž2

西島。

お前がわれば野村の妹は遠慮するから

芳子。私が居てはいけない御相談。

西島。和談があったのだ。

芳子。靜子さんのことだとすぐお怒りになるの

お前が角のあるものの云ひ方をするから

細村になってゐる女と。 それでも女は女同志で相談するのが 女が女同志相談が出來るかい。 まして

> 芳子。細君のある男の方と話するのがなほ可笑か 心配してをりましたわ。 しいわ。へんな瞭があるつて實家の父や母は

而島。どう云ふ噂だ。

阳島。 等子。云ふとお怒りになるから云ひませんわ。 誰に聞いたのだ。 野村の妹が俺の安だと云ふじたらう。

芳子。御存知なの? も平氣なの。 知つてて影子さんも貴夫

秀子。外の頭とはちがひますわ。 西島。噂がなんだ。

芳子。 私特所しましたら笑はれましたわ。 島。 でをりますのですよ。貴夫と静子さんが一緒 すわ。實家の知つてゐる人があの近所に住ん に歩いてゐるのを見たと云つてゐましたわ。 そんな噂と云ふものはすぐ傳はるもの お前は誰に聞いたのだ。

芳子。靜子さんは貴夫の思つてゐるやらな方で 西島。笑ふ奴は笑ふがい\to。 はなくつてよ。靜子さんは譃つきですよ。

芳子。叔父さんの家には足ぶみもしない やつていらつしやいましたわね。 と仰り

**芳子**。 誰です 證據がある心か

周島 そんなことを濾はつきませんわ。 不常に見たのかい。 何時見たのだい。 ちゃんと見ましたわ。

男子。たつた今!

芳子。ちゃんと入る所を見ましたわ。 西島。今日とうく行つたか。 つて何度もいらつしやつたに違ひありません 今迄だ

西島。 本當に見たのだね。

西島。 そら御覧あそばせ。

したにきめたのだ。 思たまれ! 野村の妹は相川の妻になると

芳子。それだつて駈けていつて智めることも問 それを見て默つてゐたのかい。 の最も思れてゐたことが起ったの 俺のたよりにならないことを知つたのだ。簡 お前にわかるかい。 私きつとさらだらうと思ひましたわ。 たつた今きめたの

のだ」

静子。まだ四時半ですよ。 書きますわ。 廣次。いいか。 向ひ鉛筆で)さあ、云つて頂戴。 てからでもい」けれど。 (机) 10

廣次。AとBの會話だからね。 靜子。はい。

廣次。「お前はどうして食ってゐるのだ」「或人 どうしてお前を食はす氣になったのだ」「他 に食はしてもらつてゐるのだ一或人と云ふ に同情したのだ」「どうして同情したのだ」 のはお前の身内のものか」「友達だ」「友達は はい。

靜子。はい。

書けたかい。

廣次。「どうして同情したのだ」「妹がいやな その結婚をやぶる為には俺は妹と一緒に食 のだ」「それならその友は君に同情したのか、 客になってゐる家を出なければならなかつた 男と結婚をしなければならなかつたからだ。 の妹に同情したのか」書けたね。

廣次。「兩方だ」「兩方か、俺にはさらは思へ 部子。 はい。 ない。君の妹は美しいのだらう」「美しい

> 魔灰。書け! 靜子。そんなことを書くのはいやですわ。 さないは別だ。

靜子。

廣次。お前は俺の云ふことさへ書けばいるの はい。 手が頭に苦情を云ふ奴があるか。書け!

廣次。「それならば兩方ではあるまい」「その 靜子。 だと云つてゐる」 らう」「さうだ」「世間では君の妹をその姿 うではない」「その男の名は○○と云ふのだ もつてゐる」「その男は非常な食持か」「さ 男は僕の仕事も信用してゐる。さらして要を

靜子。 なんの 為に そんなことをお書きになる の。西島さんにあてつけるやうな気がします

靜子。 廣次。懸って誇け。俺は解決しなければならな らなければならない。書けた工合で見せなけ でもそんなことはしてはゐられない。俺はこ れ の問題と何處までとつくめるかを、自分で知 にさはらないやうにしてゐた。しかしいつま い問題にぶつかつてゐるのだ。俺は今迄それ ばそれでい」。書くのがいやなのか いムえ。書きますわ。

本質のことだからいけ。四寸田

廣欠。「……変だと云つてゐる」一世間が何と云 ではない」「君は〇を信用し過ぎてゐる」書け せないことなのだ」「ひはあたりまへの人間 には誰もいる気がしないかられ。一部後をも つ男が若い女と友達になるとぶふことは許 奴はない」「それでもその順が本當らしい時か 困るだらう」「世間の噂を恐れる奴にはい ・ れでこはれはしないか一「こはれればなほ つても恐れない」「しかし君の好の縁談はそ い」「しかしい」、森談があった時こはれたら

靜子。はい。 たかい。

廣次。「妹もそんな人間ではない」一君は妹 るねし らら。 底を関すやうなことはないか。 対は默つてゐ がじの位置にゐたらどうだ。ゆなくもじの家 を信用しすぎてゐるな。今は信用していいだ しかし長の月日の内にはどうかな。君

都子。お兄さん、私頭傷がして来ましたわ。 廣久。もう少しだ。之からが大事なのだ。之か らが問題なのだ。書けるだらう。

静子。書きます。

廣火。「一十君は默つてゐるね。返事が出來な いのだらう。 じの家庭はたしかにお弦の為に

ってゐる。 な見をもつたことを後悔するのも尤だと思いる。 にすることも用來ないのだから。お前はこん らしく荷ふことも出來なければ、お前を幸福 たつて苦悩は云はない。俺はお前の運命を見ず てゐると思つて來た。俺はお前に馬鹿にされ

廣文。輕蔑してゐる? お前は俺が世間から感 静子。それが本當のことですつて。私はお兄さ 廣次。俺は本當のことを云つてゐるのだ。 靜子。何をおつしやるの。お兄さん。 日を云はれた時、鉄つてゐた。云へば惟が絕 まいし、俺は自分の力を知つてゐるよ。西島 蒙するとでも思ったのだらう。お前おやある に関かなくつたつて知つてゐる。お前は俺を んを輕蔑したことがありまして。

廣次。さうだらう。それで、佐が寝たふりして 部子。 さらぢやありませんわ。 お兄さんがあま あると西島に、本常に兄はものになりませう 気がしなかつたのですわ りあせつていらつしやるので、お知らせする

憐れんでゐるのだ。

部子。ひがんでいらつしやるのですわ。 お前にも苦情の云へない人間だ。俺は世界中廣次。俺は憎まれ口を云つてはしないよ。俺は 一人では生きてゆけない人間だかられる の皆に輕蔑されている人間なのだ。俺は自分 おつしやるといいわ。

靜子。(泣き降)何をなさるの。 慶次。お前は本當に俺を馬鹿にするね。(礼 靜子。誰もしませんわ。 廣次。ひがますやらなことを誰がしたのだ? ンキ壺こはれる) 上のインキ壺をいきなり妹にぶつける。

廣次。泣くがいゝ。そんな聲におどかされない 部子。(インキ虚しこはれを集め、インキをふき 廣次。お前が俺を馬鹿にするからさ。いくら行 然る容裕がないと思ってあるのだらう。それ るかられ。居たくなかつたら出て行つてもら はさっだらう。けれど、俺にだつて意地はあ よ。お前はどんなことをしたつて俺はお前に ながら)お兄さんにはどうして私の心がお わかりになりませんの。(泣く) 日になったって、俺は俺だ。それが腹が立つ なら出て行つてくれ。 辞子、書きますわる 慶次。ある。しかしいる。

ばにより 

都子。(やつと泣きやみ)お書きになりたいも のがあるのですつて。 してくれ、悪かつた。 かと云ふことは俺だつて知つてゐるのだ。許 お前がどのくらね他の事を思つてねてくれる たのだ。其虚へお前がいこつと歸つて來たの 途中で負傷しやしないか、悪者にどうかされ 前の心はわかつてゐる。たい他は、お前につ意 つてゐたのだ。さあ機嫌をなほしておくれ。 があつたのだ。それでなほお前の歸るのを待 のだ。質はさっきから書いてもらひたいもの だ。様は安心したと共に急に腹が立つて來た しないか、とかいろくつことを考へてる やしないか、お前は心細くつてやけを起しは いている~~心配なことが心に浮んだのだ。 ちまぎれに云ひすぎた。踏してくれ。ね。お もう泣かなくつている。本當に俺は腹立

際子。書けますわる 廣次。書けるかい。

都子。そんなに憎まれ口がおつしやりたければ

はう。

えないだつてお前の心はわかつてゐるよ。

かなんて聞く気になるのだらう。他は目が見

廣大。それなら書いてもらはうかね。飯を食つ

廣次。 なんだ?

靜子。 西島さんはさう 金持ではありませんの

静子。お兄さん。

うすることも出来ない。西島は俺の心を知つ れは實際泣きたくなることもあるだらう。他 る。惟は他の人には自分の憂さをもらすこと とを思ふと力がわくのだ。俺は時々癇癪も とを思つてくれるのはお前許りだ。お前のこ な男ではないからね。さうしてその内には俺 西島だから一方安心もする。西島が何かに書 てゐる。西島に世話になるのは心苦しいが、 時がある。西島がゐてくれなかつたら實際と でさへ時々どうしているかまるでわからない おくれ、お前が泣くと他まで心訓くなる。そ が出來ないのだからね。さあ泣くのはよして 起す、つまらぬことでお前を泣かすこともす にも力が出来るからね。心配することはない からと云つて、西島は世間の噂にまけるやう ら安心してたよれるのだ。いやな噂が立つた とがめないと云つたさらだが、俺も西島だか て、コローにだからこそ世話になつても気が いてゐたが、ドミーエはコローの推話になっ

ませんわ。誰かのまちがひぢやなくつて。

静子。さうもゆきませんのよ。四島さんは私達 廣次。それでも、毎月二十間の食ならどうにか なるだらら。

に下さる金をつくる為に本を片端から夏つて いらつしやるのよ

廣次。それは本質かい。

静子。本常に私どうしているかわかりません 廣次。さうか。

廣永。四島が來た? お前は四島の處へ行った 婆。四島さんがいらつしやいました。 廣次。 ..... 原子。え。 西島さんがいらつしやるわけはあり

慶欠。お通しして下さい。 婆。い」え、四島さまです。 廣次。何の用で今時分來たのだらう。 (婆さん思場)

辞子。本當に髪ですわ。 (四島が場う よく來て下さいました。

西島。一寸、散歩のついでにおよりしましたの

西島。どういたしまして。(静子の方を向き)さ 慶次。さつきは妹が出まして。 つきは失心しました。

西島、君と二人だけで一寸お話したいことがあ るのですが、 (辞子、顔をそむける)

都子。はい。(黙つて退場しようとする) 西島。(小聲で)怒つていらつしやる。 廣次。それならがちやん、下へいつておいで。 都子。(小聲で)なぜ約束をおたがへになった

西島。(小摩で)餘程今日は御遠慮しようか 思ったのですが。まだ貴女はお留守かと思っ

西島。私の處の歸りに何處かへおよりになつ 靜子。留守のわけはないぢやありませんか。 たのでせら。

四島。それは本営ですか。それなら私の妻が見 部子。(びつくりする。しかしそれをごまかし) いゝえ、何處にもよりませんでしたわ。

都子、なんでもないです。 廣次。何です?

か」「俺は苦しい。俺の理想は俺が早く自分 のだね。 らじの世話になる 余持と結婚させるのだな」「馬鹿!」「それな 観念 か知らないのだね」「知らないのだ」「好い とを人間は心配する動物だからな」B怒鳴る てゆけないのか」「ゆけない。俺は盲目だから でない僕だつてわかることだ。疑ひと云ふも どうすればい」のだ」「君は自分の力で食っ はどんな處だつて入るからな。又今後のこ 事をある處まで仕上げることだ」 それに俄めくらだ」「君はどうしてい れてゐるよ。 その内にひどいめにあふことはない のか。 落ちてくるのを待つてゐる そのくらゐなことは小説家 さうしてその内に何

廣次。 靜子。 時ぢやない。戰爭に出て、 れる身分かい。俺達は死にも ばならない時ぢやないか。 お前は泣いてゐるね。俺達は泣いてゐら そんなに早くおつしゃつちや書けません 敵にとり の狂びに をれて 園さま なら

廣次。「俺は苦 事で食べるやらになることだ。 云つて泣いてゐる奴があるか。 理り 想象は 早場 自じ いムか。 がの力で自

> を賣るやうな女がやない」 れでくたばり切って、最初の一念を近さない やうな男ではない一君の如は?一妹だ はれな の書いたものは恐ろしい照日を云はれた。教 ではない。作品と誤解は俺を淋しくする。他 前にはそれが 分洗の運命を荷へるやうになることだ」「おがき うが、 一歩と云ふ處にゐてくたばり切るやらな男 して。妹がゐる。俺は死にもの狂ひだ。もう いと思ふ」「本営にか」「俺だつて男だ。 俺の妹だ。金の為にい 4 ののやうに云はれた。だが俺はそ 一來るか」「出來ないことは やな男に一生 さら 嗣子。

泣なく 俺を 情れむのか。 俺は 憐れま なぜ沈くのだ。泣くことはない (計子が出して泣く) 、奴がある。

れたくな 、ガやな

质次。

6

廣次。一好だつて他の 靜子。 瞬間を取ることなら、凄になることは一生 それは卑しいことだ。淫喜婦 男に一生を賢るやうな女では を賣ることだ。それはこの上なく恥づべきこ は、はい。 好 はそんな 妹 ではない」なぜそん 默つてゐてはわからないぢや 好だ。金の為にい ない なることは一 およそ

> 靜子。は、 うに下等な心をもつてゐたのだな。 まいれ。(間)なぜ默つてゐるのだ。 しいのだな。 ないか。お前は矢張り、 はい まさ か叔父さんの處へ行きは 作が心配してゐたや それで打

廣火。 行つたのか。

靜子。 行" ないい

はい

廣次。 かと他はそれを恐れてゐるのだ。惟も男だ。 相川の處へ思ひ 前の姿が日に浮んだ。 をしてはいけないよ。 るだらう。しかしとり お前も他の好だ。思つても はしまいな。行つたら承知しないよいお前 ではなくて叔父さんの處だつた。 てそのお前は何處に入つたと思ふ。西島の處 れて、 がおそいのでお前 へゆく気は起すなよ。苦し の苦しいことは知つてゐる。 行かなければいる。俺は今日お前 を 死ににでもゆく人のやうな恰好をし のこく一歩いて行く姿だった。さらし つって ことを思つてゐたら、 カン 何 ゆきたくなりは それはうつむいてし とい L 腹の立つ相川 0 つたつて他の いことは澤山 まさか行う お前は時々 かないこ L の跡

し私は今度の結婚

は相原の

ルより

も叔母が進んで

やらなけ

れば叔父の家はどうなるかわか

が

妃

ね

ば妹

が幸福になるなら

死んで

7

ŋ

るのだときめてゐます。

妹でも相川

の處

廣次。さらも思はないことは

ありません。

日島。それでもそんな男ならば、妹さんを愛し

30 せうか 人間の顔を見ました。それ な不能 私 < 侮辱をだま な氣がし は今思って 不良少年らし 顔です。 をやる 私は相川の子を妹に生ます さらしてそんなにまで思って そんな不浮なことをし 美しい所 01 私は日か 妹を不深なものに 仕事 私はそんなに関しい人間でせら ます。 なのでせら つて受け の侮辱です。 は妹を幸福 なのでせら は相川にたいしたつて 恐ろしい 0 0 いいは時に、 い顔です、神經 カ なけ れば出來ないのでせう 思へば思ふ 、侮辱です。 人を馬鹿に カュ ればなら なけ は生々した所の い、ふやけ 私の仕 よくたまらない なけ れば生きて 他のない愛い 仕事ではな ない人間で る 事はそん 私はその 罪るの してゐま た顔で ば出 たま 90

> 又私は 私は好る まり から。 つて ほしがつてゐるのです。 默 てゐました。妹、 それを知 になる必要は もその気になったのです。 叔父は働きの オレ るます。從つてつッかひ棒 ませ には つて恐れてゐるのです。、妹は酸 から 気持のいる金とは思つてゐな p たつてほしがつてゐるよりも、 ん。叔父の位置はあぶないのです まだ自 んで戦争へ行ったの ij 妹が入川なのです。 たがつてゐるのです。 つてゐながらも、 分を擬人だとは思つてゐませ 節じてありません。 いく は叔父と私との仲たがひを せに少し除計金をと 私たし 私達は叔父 無地理り ではあり は魔兵 が 今度のことは いるので はないと云 さらして叔父 の金も ません。 のです。 兵の 叔等 への様ない 妹は からら 世 金を 向まそ

西島。....

たり、 がら、 じことで より 外號 ですけど、 4, 泣 もなにになるでせう。 何 す。 一來ないのです かし 力がないのです をする力も 私は蟲の たり、 ですけど、 な ち さらして癇癪 8 0 ムことを云つてる そんな強 です。 私は時々生きて たり 實力は する を怒つ 成人と同意 より を 75

> 四島。 ない く資格の ん。 なくも 妹らと のが不思議 無さ過ぎるからです。 社 現代は私の生きて さんはそれを心配していら は私に力があ ない 人是問題 な時があ ではないかと思ひます。 りま り過ぎる ŋ ゆくことは望みま 自分だ ながら發狂し からではな つし op 小さ 6.

50 は出来さ て、生きて 私 んな のです。 する愛や、私の為の苦しみは、どんなも で喜びたかつたのです。 らうと思ってゐました。二人で苦しんで來た は自分を不幸な人間と 次 分連程不幸な人間は しるます。 17. だけ 風に どう 來ま さらで 私 可加 することも出來 はい 可要さら 44 か は下で心配して もし得ら ある間数 酬いをもつてもそれを報 さらしてあはよくば起き上 なけ らう。 くらら です。 は、からやつてこの世に発 ればなら れるものならば勝利も二人 妹な 運 なの 命に な はま の心 それ 今迄也 た」 ねるで ٤ な だ云ひ は、大い だけ は 私なは きつ わ せら。 5 は 力 -けら 47-ま IJ せら 中 炒 ま 私に對 私は白 かっないれ ってや 礼 -そ

もう私下にはゆきませんわ。 早く下へお

靜子。だつて、西島さんがどんなことをおつし やるかわかりませんもの。

廣次。

なぜだ。

靜子。(小摩で) そのことをおつしやつては 承 廣次。下へおいで。 知しませんよ。

靜子。(小聲で)餘計なお世話ですわ。あなたは 西島。(小摩で)それなら失張り本當なのです 明日の午後二時前にはい うしやらない御約

廣次。何をぐづくしてゐるのだ。 解子。(小聲で)あなたは、私をいぢめる為にい 私、一生お限みしますよ。本質に今日いられて、一等に らつしたの。除計なことをおつしやつたら、 つしやるのは少しあつかましくつてよ。 束ぢやありませんか。 それでも。 「新子、 無む真似をし)

(廣次沈默。靜子、沈默を守るしるしに口 に指をあて、 形で念を押す

> 居る。二人の日に涙がやどる) 退場。光默。廣次は何か考へながらちたまち、まさいます。 つと使つてゐる。西島立ちながら考へて (静子、気口に指をあて、罪む真似をして

匹島。何がです。 四島さん。本常ですか。

廣次。 西島。 廣次。 西台。三韓頃でしたらう。もつと早かつたかも 知れません。一時間はいらつしやいませんで L 妹が叔父の庭へ寄ったと云ふのは。 よくは知りませんが 外はあなたの處に何時迄るました。

廣次。さらですか。私は又羽の庭に妹はゆ 西島。もつと早くお何ひしたかつたのです、が ら三十分程歩いて來ました。 明日の二時によるお約束をさつきしましたの うお寄りしないではねられなかつたのです。 で。その時、お妹さんは二時前に來ては困る つくりしてゐたのかと思ひました。 そのくせ私 とおつしやつたので、この前を一度通りなが は何と君に云つてい」か知らない それでもとうと

内に感じました。そのくせどうすることも用 とが起って來て、それが一つになって、好き 方がないらしいのです。何しろいろ~~のこ のですが、お妹さんには、それが不安で仕 來なかつたのです。今のま」にしてゐて下さ のです。私はそのことを今日お話してゐる い、今のまとにしてるて下さいと私は云つた は叔父さんの處へいらつしゃる法心だと思ふ にならなかつたにしる、その内、おがきん

廣次。さらです、さらです。本常にさらです。 程醜いものに浮びます。 容貌が目に浮びます。それは事實あり得ないかは、 ます。しかし 恐ろしくない人間ではないかと時々思つて見 すからね。私は利用と云ふ人間が、そんなに です。そのくせどうすることも出來ないの どうすることも出來ないのは残念です。你唇 す。たつた一人の妹をこんなにまで想つて られ。私だつて男です。盲目ですけど男で に勝たうと思ひました。あんまり侮辱ですか たのです。私はどうかしてその恐ろしいこと て今更にどうすることも出來ないことを感じ 私もそれを恐れてゐたのです。今日一人でゐ 私は人のことを思ふとすぐその それに相川のやり方

西島。

今日お妹さんが叔父さんの處にお寄り

ませんでしたわ。私は賤しんでくださつても るましたわ。さらして私を践しんでは下さい

かまはない

と思ふ方には賤しまれませんでし

たの。

さらしてあなたがといに來て下さつて

廣次。承知

たのか。

静子。お兄さんに手を握られた小間使がし

俺の世話を誰がするのだ。

靜子。喜んでゐましたわ。叔父さんも叔母さん \*\*\*\*

喜んでいらつしやいましたわ。皆喜

しんで

るのですもの。お兄さんはいくら私を賤しん お兄さん、お腹が立つならどうぞ、私を打つ さんの為に祈ってゐますわ。 だり慣んだりして下さったって私は蔭でお兄 生きてゐてお兄さんの仕事を見ることが出來い ですけれど私は悲しくはありませんの。私は 私のしたことはどんな女だつて恥ぢますわ。 寧ろ憎んでゐる人に一生を夏つたのですわ。 ませんわ。私が一人賤しいのですわ。私は さんの傲りをきずつけることを思ふとたまり けれど、私を妹だと思って頂戴。私お兄 て頂戴、お蹴りになつてもよくつてよ。です 一生を賣つたのですわ。私愛してゐない、

おましたわ。 がしましたわ。ですが、仕方がありませんわ。 私程賤しい女はないやうな気 靜子。 靜子。 00 やるの。私のわきにゐるのはもうおいやな

來てくださらなく (西島、默つて歸らうとする) お歸りになるの、私を輕蔑していらつし 西島さん、 もう歸つて頂戴 切った。 日は

西島。そんなことはありません。私はあなたの 前には罪人です。あなたが歸れとおつしゃれ ば歸ります。(居残る)

ど私はどんなに嬉しかつたか知れませんわ。 すわれ。本常は今日來て下さった方がよかつ 之から今迄よりも兄の友達になって下さ 恩は忘れはいたしませんわ。あなたは餘計 でも私に力を與へて下さいましたわ。私は御 らなかつたぢやありませんか。あなたはいつ は、 わ。私、兄に置手紙して明日逃げようかと思 たかも知れませんわ。明日あなたがいらつし ことをしたとお思ひになるでせう。 つたのですわ。さらしてあなたに來て戴くの やる時分には私はゐなかつたかも知れません あなたはちつとも私にわるいことをなさ たべ私の置手紙を讀んで下さる為でした あなたにも手紙を書いておくつもりでし ですけ

> 都子。九分通り本當なの。今晚叔父さんが相川 廣次。それは本當かい。 處へ行つてゐますわ。 の時分私は叔父さんにつれられて相川さんのは、元をこれます る時分に私は何をし てゐるか、 御存知? 7

西島。 靜子。それでもおせきなさるのですもの。 廣次。お前はそんな約束までして來 さんの處へいらつしやるの。 がわかつてゐたのですか 私に來いとおつしやつた時は、 たの もらそれ

靜子。 間使をつれて來ますわ。あの子はいゝ娘です くしこみますわ。 うな娘ですわ。私ゐなくなるまでにきつとよ 算でしたわ。さらしてお兄さんのお許しを得 んでしたけれど、叔父の處へは行つてゐる心 わ。それに字も てから歸つて來ようと思ひましたわ。明日小 まさか相川の處へゆくと迄は思ひませ 書けますわ。さらして可衷さ

廣次。解ちやん、俺は強いことをぶつたけれど、 とは、いゝことかわるいことか俺は知らない。 だが俺はどうしろとも云へないのだ。恐ろし だけだ。 しておくれ。俺はからやつてがんばつてゐる お前の決心をかへるだけの力のないことを許 俺には力はないのだ。お前のするこ

がゆいことがあるでせうか。こんなは意気地のないことがあるでせうか。こんなは、どうすることも出來ないのです。こんない。とうすることも出來ないのです。それなの

廣次。それは妹が承知しませんでせら。 西島。どうか僕に任せて下さい。

西島。・・・・・・(いん 恥ぢる) 族夫。時代、どうでも勝手になれとぶふ氣がします。私は何事も奥へられることは耐へなければならない人間です。(間)妹の泣き繋がればならない人間です。(間)妹の泣き繋が

ますか。 
西島。いゝえ。私には聞えません。君には聞え
西島。いゝえ。私には聞えません。君には聞え

度次。耳のせるかも知れません。さつきから泣かして許りゐたのです。逃げ路のない處に逐かして許りゐたのです。逃げ路のない處に逐かして許りゐたのですから妹もたまりません。何しろ十重二十重にとり躍む禍を一万両隣になってもらす處かないので、それが癇様になつてもらす。といるないので、それが癇様になってもらす。なないので、それが癇様になってもらす。

して西島を見て淋しく微笑む)

廣矢。なぜ上つて來たのだ? 辭子。えょ、さうよ。 廣矢。其處にゐるのは靜ちやんかい。

靜子。

自殺する人は、默つて自殺

してもい」と

勝少 なせ上ってみためた。 お兄さんに怒られても上の方がよろしいわ。 お兄さんに怒られても上の方がよろしいわ。 養文。お前は叔父さんの處へ行つたのだらう。 であると淋しいのですもの。

で、「気管・よ」を関するというでは、そんなものだい。「大き」を表には三時を対りるなかつたのだらう。 ので、で、では対りるなかつたのだらう。 ので、で、できながりるなかつたのかい。 西島さんの

廣次。本當かい。 廣次。本當かい。 藤次。本當かい。 藤子。私、たい歩いてゐましたの。 一時間半は何處にゐたのだい。 「ないないでゐましたの。

一生 恨みますよ。あなたはい、おさん、私一生 恨みますよ。あなたはい、おさん、私一生 恨みますよ。あなたはい、おおなっていらつして下さつたの、それとも私をいぢめるためにいらつしたの。も私をいぢめるためにいらつしたの。も私をいぢめるためにいらつしたの。

廣欠。お前は俺に何故默つていつたのだい。辭子。知りませんわ。

と、行つたのだらう。 しゃるわけにはゆきませんものね。西島さんがよろしいわ。 だつて秘を助けることがお田来になりもしないであっただらう。 つしゃるのですもの。 西島。詳して下さい。 西島。詳して下さい。 西島。計して下さい。 できるがお田来になりもしないのだらう。 つしゃるのですもの。

すましてお兄さんの處へ相談しにいらつしゃ 一世話になつてゐながら。 世話になつてゐながら。 世話になつて私がらしつて、今になつて さつき知らん顔していらしつて、今になつて ない。あんなにお

あのがをかしいわ。 と思つてゐます。 です。そんなにあてつけなことして下さらな たっぷか におよりになるとは思はなかつたの たっぷか しいわ。

解子。あてつけではありませんよ、私は今日は を見かりないと、どんなことが起るかちやん と知つてゐますわ。私のしたことは恥知らず と知つてゐますわ。私のしたことは恥知らず と知つてゐますわ。私のしたことは恥知らず

目 か迦の が

一寸御話 日蓮か、 御邪魔には (釋迦と顔を見合せ、涙ぐむ) なりま たしたいことが御座

玄

日冬釋:

しも知らない

流る日を離り

その寵姫

好苦梵土 子供、传、僧侶、腰元等大勢

> 月蓮。 目 迦。 まだ気がつかないらし 世尊の御 人々はたい恐れてをります。 目的 連 御前もさぞつらいだらう。人々は の内を御察しいたします。 L かし まだ

釋迦。 月蓮。 釋迦。 今度は どう さら して かるま も助学 いぢらしいことだな。 力 ŋ 主 步

みはもつてをります。

月蓮。 他点 はわしには許されてゐな わしは懸って見てゐる心算だ。 あなたはどうなさる御つもりです それ より

釋迦 日蓮。流離王と云ふ人間 くは ない。 蓮。 ゐなければならないのだ。 迷つてゐる。 おぼしめしませんか それでも、 むごすぎる。さすがのわ わしはたゞ だがそれはわしには許されてる それではあまりにむごたらし い人々の虐 殺されるのを見て しも今度は 少し

> 正は先気 6. 殊に可哀さうなのは男の子や女の子だ。目 報いないでは我慢が出來ないのだ。さらして にされるのだ。 け皆それが為に近い内に虐殺され 今との城の内に樂しさうにくらしてゐる人々 、内に流雕王の軍勢につかまへられて 弄殺 内に燃えてゐる恨み すこに樂しく遊んでゐる子供等は皆近 わが釋種の為に唇められたことを が恐ろ L 4 0 3 0 流戦

月蓮。 あの 涙がこぼれます。 子供等の可愛い はい、私もさらかと存じてをりました。 い姿を見るにつけて 私はは

ぎる。 迦。 ことが川 わしもだ。あの子供等はあまり わしはあの子供等 來 顔をま ともに見る 10 可愛す

目 今度程可衷さら 迦。 る度に可衷さら わ の人間の運命を知 わしはわしの力で助けること 蓮。 しはたど見て わしは人間の運命はす 私もで御座 だと思け、 だと思つたことは います。 つこねる。 IJ り仕方がな ねことはない。 べて知って 0 わしはそれを見 の出來ない多く ない。 0 おる。

迦。 蓮。 さらだ、それでもだ。 それでも。 しかしそれでも見

内を歩いてゐる。

目蓮、釋迦を捜しに來

て見つける。月蓮は心配にたへかねてる

(釋迦一人何

で考へながら静

かに林の

迦。 0 御座います 流離。 王が恐ろし ね いと云ふより

流解り

ES

向は恐ろし

い人間ださら

西島。 靜子。 靜子。 ことはありませんが、それは自分の良心に對 です。私は本當にあなた莲にすまない気がす だと思って下さって。 るのです。私はまだどらかなるかと思はない ことは途に來た。俺はどうしているかわか もわからない。その力もない。 ない。反對していゝか、贊成していゝかそ 怒るどころですか。恥かしい氣がする お怒りになつていらつしやるの。 僕は失禮します。 お兄さん、許して下さつて。やつばり妹 0

> 西島。ありがたう。野村君。それなら又。 すわ。 Aれますわね。私御恩は嬉しく思ひ出しま

西島。 廣灰。それならば又。どうか。 ありがたら。さやうなら。

廣次。 (行からとしてふりかへる、靜子と手を握 さやうなら。

靜子。 西島。 西島。(小聲で)氣になつて仕方がないのです。 靜子。氣にしないで下さい。私、御親切を嬉 のなだ。なだ。などでなら これ く思つてるのですから。 (小聲で) 気にすることはありませんわ。 る (小摩で)どうか許して下さい。

靜子。 西島。それなら又何時か。 え。奥さまによろしく。 (西島退場、静子送らうとする)

一の本語

靜子。西島さん、本當に、あなたの處へ行つた ない。 節りに叔父の處へ行ったことを許して下さい

する云ひわけにすぎないでせら。

西島。 静子。許して下さって。 廣次。怒つてはゐない。 靜子。怒つていらつしゃるの。 (二人、退場。 影子まもなく登場 

でも生意氣の氣がしますわ。又何時かお日に

部子。私の心はわかつて下さいますわね。 廣次。許す力も反對する力もない。

すのよ。ですがあなたは大概のことには負け 理窟では一番もなたに濟まない氣がいたしま て、詩が書けると云つたさらですわね。私、 る偉い詩人が戀が報いられないことを感謝し けれど、あなたには仕事はありますわね。あ を賣らしてそんなことを云ふのはすみません 無意味とは思ひませんわ。あなたの澤山なる。 ね。私、叔父の家を出て、からしてゐたのを

い方ですわれ。私がそんなことを思ふだけ

廣次。 廣次。知らない。俺はどうしているのかわから 靜子。私のしたことは悪 ない。 おくれ。僕の仕事もその内には目鼻がつくだ がこの目では仕方がない。身體を大事にし ないのですましてゐるのをすまなく思ふ。だ ぞいてやりたい。だがその力はない。力が お前をとりかこんでゐる禍 いことでせらか。 をとり

靜子。 らう。 るのだと思ふと嬉しくつてよ。 あせらないで頂戴ね。私生きて見られ

靜子。 泣いてはいやですよ。 廣次。俺はあせらない。

靜子。 廣次。俺はこんなにまでしなければ生きてゆ れない人間か。さう思ふと情けないよ。 カン

廣次。他は力がほしい。

てをどり込む

好苦。よしく。(窓の處にゆき)味方の大勝 利ちや。敵はのこり少なになつた 王様もさ 女子供を窓から設げ捨てよ。 ぞ御滿足であらう。(一時に下で萬歳の叫び ふる)どれ、 日間える。好苦就士も窓から下に向つて手をかき、 兵士ども女を室から投げすてる) 王様をころに御案内申さう。 けない。その

兵上皆。はつ。 をかたづけておけ。

好苦沈士退場。兵士室をかたづけなが

兵七二。はれ過ぎたやらなものだ 兵士一。下様の恨みも之ですつかりはれた。 男も女ものこらず殺した。子供は皆つ

兵士四。それで王様を辱めた奴はのこらず死 かまへた。

兵士三。なにを形 んだわけだ 

兵士一。君はまだ知らないのかい。先年王様が てゐるのだい。 と新築の講堂があったので、 お入りになっ

って、さうして其處でお休みになつたのだ。

兵七一。處がその家は元來こへの王様になる 兵士三。あし。 其處へ釋種の奴が兼々生れが卑しいと云つて 王様を辱めたのだ。さらして王様のお歩きからませる。 の奴等はすつかり怒つたのだ。さらして皆で 輕度してゐた我等の王様が入つたので、釋種 人る遊は誰も入ることが禁じてあつたのだ。 べきはずの釋迦の爲にたてたもので、釋迦が のだ。さらしてお休みになった處はすつかり になった處は穢れたと云つて皆けづりとつた お怒りになったのさ。 つくりなほしたのだ。だから王様はすっ かり

兵士三。さらか、それではお怒りになるわけだ 兵士一。それでつまり今度はその復讐なのだ。

兵士二。(口を入れ)だか ふ御命令だったのだ。 腹いせなのだ。 6 のこらず殺せと云

兵士三。さらか、それですつかりわかつた。(兵

兵士四。 上四、窓にゆき) やげてしまつてゐる。女を殺すのはが體な 随分高いよ。さつきの二人の女はひし

兵七一。(窓にゆき)今迄あいつ等が皆生きて 兵士四。五六萬はゐるだらう。見渡す處、死 兵士三。何人位死んでゐるだらう。 兵士二。何を云つてやがるのだ。(窓により) るたのだと思ふと可笑しいね。 許りだからな。大勝利だ。

兵士二。 上で くるっ る。正様それに會釋する) 王、好苦梵士等をつれて機嫌よく入つて ととな出題へに人口の方にゆく 足音がする。きつと王様だ。 狂へるやうに萬歳を叫ぶのが聞え 流離王、窓より下を見る。下で兵

流離王。(好苦焼土に 味方は大勝利だつた。 好苦。御意の通りで御座います。 子供の外は一人残らず殺したらうな。わしをころ 原めた奴は一人のこらず殺したらうな。 之で数年来のわしの胸の中のうさもはれた。

流離王。子供は何にも知らない。許して 好苦。男と女、各々五百人づつで御座 ・位補處に もいくと思ふが、お前にどう思ふ。

流離王。それでわしの胸もはれた。

子供は何人

好苦。御言葉に背きまして恐れ入りますが、 决的

月蓮。 は今度はたど見てゐるより仕方がないのだ。 らにかなると思つてゐられる。しかしわしに ますか。 たゞ見殺しにするより仕方がないのでござい はわしの力がわかり過ぎてゐる。だからわし 一命の力を知らない。だからどうかすればど 「分の力を知らない。わしの力を知らない。 ゐるより仕方がないのだ。 それならばどうしてもあの可憐な人々を お前はまだ真に

釋迦 日蓮。 釋迦。さうだ、仕方がないのだ。 いますか。 。さらだ、消えたのだ。 あの人々の最後の希望も消えたので御座

目蓮。

響迦。 日蓮。 日連。 恐ろし過ぎることで御座いますね。

釋迦 廻りながら遊ぶ 見、二人を聞んで環をつくつてぐるく (子供の群、遊びながら現はれ、二人を

男の子 日蓮。 本當に・・・(目蓮涙 一。小父さんが泣いてらあ 一。何が悲しいの?

女の子

女の子二。見て上げませらか 日蓮。あく、日にごみが入つたのだよ。 男の子二。目にどみが入つたの! い」よ もらとれたから。 それよりいる

皆。行かう。行から。へをどるやうに走けて消え 男の子一。向うへ行かう。 子だから向うへ行つてお遊び。小父さん達は 今用があるのだから。 る)

目蓮。世尊! 私はもうどうなつてもよろしい。 どうかあの子供等をたすけて下さい。たすけ て下さい。

日蓮。どうしてもあの子供等は皆、殺されるの 釋迦。わしだつて助けたい。しかし助けること でございますか は出來ない。それがこの世の運命なのだ。

釋迦。さらだ、皆殺されるのだ。一人のこらず ない。 殺されるのだ。それも一通りの殺され方では

釋迦。お前は人の運命を見るのが 目蓮。默つてゐて下さいまし。默つてゐて下さ しかし可哀さらな子供達だ 何も知らない。だが殺されなければなら 怖ろしいの 何も知らな

釋迦。 目蓮。ある、私にはどうしているか 下さい。私はどうし ない ぬ。私の信仰の弱いことはいくらでもせ (嚴かに)日蓮! てい しかわかりません。 わ かりませ

目蓮。 はい。

嵐だ。過ぎてゆく洪水だ。過ぎてゆく戦 きた。す に響からとも必ず過ぎてゆく。 川の如く流れようとも、勝末魔の叫びは天地だっと、 先きは海だ。涅槃だ。 だ。死屍はいくら山を築からとも、血はよし すべてのことは過ぎてゆく。過ぎてゆく さらしてゆく

目蓮。(他の事に心を奪はれてゐる者のやうに 涅槃で御座りまするか (と云ふと同時に何か會得したやうに嚴

かな表情をする。二人沈默。退場)

わたいしく二人の女、極度の恐怖にお を追ひかけて、好苦梵土、四人の兵士を それながらかけ込み、逃げまはる。それ (迦毘羅城 る際、わめく際、 だ下の方ではげしき戦ひの有様、 の一室。初め誰もゐない。 つるぎの音。この時あ のよし

居り

澤山御

ま

す。

れ

漢

の内には

親帮

兄弟が

を

殺

L

10

7/2

百世

自然が

80 見み

思想

迦

流 日蓮。 日蓮。 7 際には 程がかに 7 1) 7 八一言も宣い 正百の世で 為なす す 御= 私 お師に供り 達は をり 釋 迦か の有様が見せてやりたの音響 種品 东 0 は皆殺 生命い 押書 カュ 6 進み 默然 十大第一 は 流る してをり は たり 王智 ま 0 弄ない ま 百% Ŧî.

釋 現代在言 未外來記 許をに 我かが、 IJ 蓮。 かい 語っ を捨て され る。 L 40 教に心ま 調で ま 0 わ 又流雕玉の 我がが 小の数だや III 我が教は過去、 河る れ、現場 3 供電 1) 羅う と共 から 3 6 き教 の教では 教は殿 漢沈 我が教は立 生命を無上 死言の 机 我常等 生命がよし \* れ 内容 ねる 宇宙の -情にうごかされて には わ 生命 然と聳えてゐる。 時の から だが 殺ぎで、 迷を な とだ、 0 のも が へは流離" が出で によっ 数十萬 惡亨 どころに崩 あ \* 我が致さ 人の がや。 起想 れ たら 未来を通 は ٤ L の手に失は 分龙 汝等 人是 は け L 前き 0) 身を L Sp 我がな がて失う 観念 雕り をる る 礼 なかれ 现然在 E 0 13 オレ は 教 宇宙 によう 2 れ から 3 6 L 處さ な は 手二 南 オレ

す

れ

歸るべ を心る 宙き H -な にしなけ 红 かた 0 3ES なけ わ U が を れば ПŽ U なら 15 從於 36 前点 3. る 何萬の人 the contraction は 涅槃の さらは 教に 思想は

れて

流る

は 同智 蓮 畏かし ま ŋ 心は を 座 K

く 葬る 好苦然上 子は首だけ の子は生ま 歸す ひを Tî. P 0 の車にその まぼろし 0 な のの問情 の子ぢゃ。 田浩 自ら わが だが して を見る 解ら 教は を 波片 きら ومهد やら 彼等は教ひ 羅の 流る カュ 離り 池はは 王な 事 今日 彼等を故郷 寺 れ 五. が がつて 苦 do なの 剛 0

より仕方がないと存じます。 わかりませぬ。人はどうしてもお殺しになる らみます。さらしてどんなことをたくらむ うして一生、自分達の生命の助けられたこと 彼等は何時までも子供では御座いません。と彼らいっ を難有がらずに、親兄弟の殺されたことをう した なつてはいけないと存じます。

流雕王。何時もながらお前の云ふことは尤だ。 早速殺させることにいたさう。 な趣向で役させませらか。さらして意氣地の ない釋迦の度膽をとりひし な、さうして後世にまで語り傳へられるやう させませら。 それがよろしら御座います。 何か面白いお樂しみになるやう いでやりませら どうして殺

好苦。なにお任 流離王。 それは面白い せ下さいまし。

流雕王。

好苦。面白い殺させ方をいたさせますから、御 流離王。どう云ふ趣向ちや? 題下さ (好苦梵土、兵士の長を呼び何か囁く。兵 一の長畏まつてさがる)

流離王。

お前の趣向ならさぞ面白

いことであら

う。 兵士共、苦しらない、見たけ れ にば見るが

兵士皆。

達は他の窓にゆき下を見る (流離で、好き沈上と窓より下を見、兵士

好苦。 流雕王。 流雕王、 る心算なのか あらう。穴をほり出したな。生きうづめ いえ、空地をつくるので御座 さうか。この土地はさぞ肥えることで 死骸の山を築くのか います。

好苦。 流離王。穴の數は千はないた。 好苦。まあ見てゐて下さいまし。 Ŧî. 百で御座います。

好苦。さうでは御座 流雕王。こうか。一つの穴に男の子と女の子 げ込まらかと存じてをります。 へ上産に持つて歸って、 を入れるのだな。 いません。女の子の方は國 あの波陀羅の池に投

好苦。まあ見てゐて下さいまし。 流離王。それもよからう。 に向ってなにか合圖をする。暫らくして) か。餘り選すぎはしないか。 b ることになってゐるから 建てさせようか。 穴は あの池 な。その上に宮殿 あ れ はどうせらめ (好苦焼士下 もらい

> 流雕 てくれと云つてゐる てねる。 Ŧ あ あの何とも はハムム。子供等は皆わしの方を見 云 ない顔はわしに助け

好苦。助けろとおつしやつてはいけませんよ。 流雕王。 のだ。段々面白くなつて來たな。 だけ出してゐるな。之からどうし 誰が助けるものか。(暫らく 沈默)皆首

(好苦、病び合圖をする。下の方にて数 百人の士卒が重いものをころがすやうない。 カ ケ酵開ゆ。暫らく して不意にやむ

流離王。 車はどうしたのだ。 あの 何千貫あるかわからないやうな

釋種の奴等が地ならしにでもつかつたも と思ひます。 あれは先程見つ た真 御座います。

流雕王。あの車をどうするのか。あ あの車で あの子供等の頭をひきつぶすのだ しかさら 力。

好苦。 流離王。 御意の通りで御座います。 び以前のカケ聲聞ゆ。窓によつて見てる (好苦死上三度日の合圖をする。下で再 ろいてゐる。一人の兵士は腦貧血を起し るさす 10 40 が がはお前の考へだや。 の兵士達も除りの残酷さにお

あは」

」」。皆そんなに恐ろしい

か。臆病どもだな。風がなんだ。七日目と云ない。ないかのない。

ませる。流離王氣がついたやらに

ふ流言が恐ろしい

0

かの強よ。

もつと吹けよ。

る男女等に)又舞 (男女数名音樂にあはせて舞ふ。

腰元片

流離王、御苦勢。河をついでやれ。( 久しぶりに い。皆のも 見てゐる人々に酒をついで 今夜はお前の舞を見せてもらひた のにも見せてやれ。 廻る。 (龍姫に) 舞员 は

龍姬。 ても舞ひ終ることが用來ませんから、明日に ればお祝ひに: それでも今夜だけは、胸さわぎがしてと

好苦。是非私どもも拜見いたしたく存じます。

今夜だけはお許し下さい。

いや、今夜だから是非舞

流離王。今日だから是非舞へ。わしの命令だ。 盆草 家をゆすぶる。龍姬顔色を失ひ、自失し て立つ。又心づきからく舞ひ終る。風は ひの終らんとする時、不意に風が起り かたく 龍姫是非なく立ち上り舞ふ。まさに 握る。一寸皆無言、風の音に耳を 龍姫席にもどり流離王の手をなったまっきまった 舞

吹けるだけ あ は 7 7 面白い。好苦梵士、お前は風を恐 吹け。さらして臆病共を嘲笑

好苦。御意の通りで 焼けるかと心待ちをしてゐるで御座いま 風を喜びませう。さらして今にもこの宮殿が で御座います。釋迦を信じてゐる人々はこ 恐れるのはたべ我が君の御心に作くこと許り う。 れません。地も恐れません。死も恐れません。 れはしま お前がわしのそばにゐてくれるのは獅子が翼 ことで御座いませう。さうして我が君の光は 我が片腕だ。我が子だ。我が友だ。我が師だ。 ます。うら」かな朝が來ます。 上に酒をついでやれ。 を得たやうなものだ。 6. やが上にも輝き渡ることで御座いませう。 は以前 しかし夜があけて見ると風はやんでをり よく云つた。好苦梵士、お前は本當に にもまして安ら 御座います。私達は天も恐 龍姫に)さあ好苦梵 かに麗はしく輝く さらしてこの 4

龍姬。 好苦。 好污。 歳をおとなへいたし はい。 難有く戴きます。皆、一 (皆立つ) 緒に我が君

0

萬光

はつ。

萬姓の

酒をのんでくれ。(龍姫に)お前も腰元とも 皆、わしと一緒に喜んでく 禮書がや。 と一緒に皆に酒をついでやれ。今夜は無禮講 王。さあ。皆遠慮なく洒をのめ。今晚は無 、萬歳を三呼す わしは今晩程嬉し れ。心おきなく

流離王。〈立ち上り さあ (風一きははげしくなる。 沈 人々舞へ。出

ちゃ

賑かな曲をやれ。 虚ともなく聞え、 人々舞をやめる) 切つた時、火事だ、 (人々亂れをどる。 れ聞える。音樂はばつたりやみ、 あわてる人々の足音 さうして調子に 火事だ、と云ふ聲何 同為 時に

流雕王。 6.0 げられないか、見てまるれ。 早く逃げる。 何だ。火事ぢや? 好苦梵士、 逃げら g, の書 るか逃れ

たり、 (人々は月日からとびだし、又宝に逃げこ の腰元飛びこ 窓から下を見たり、戸口から出て見 切つてゐる。 恐怖 のあまりうは言 この

嬉流 L げ れは巻賞です カン と云ふ摩開

丙。

他

は

3

つと焼け

る と思い

÷.

to

んな惨酷っ

な

らして彼等と共に何千と云ふ可憐な男や女 子供や老人 導かれて生きてゐる。彼等は燒かれなくとも やがて死ぬ。 かしそれは 12 のが嬉し しは お前達には流雕王 知らない。彼等はわしとちがふ力に も焼け死ぬのぢや。 喜んでいるのか、悲しんでいるの いの かし彼等は皆焼殺される。 彼等は焼か 一や、好苦迷士の焼け れて死 わしは彼等も 為。 死し

(沈默)

めない。

ム月だ (黒い幕 0 前さ 土と地ち 岩い男三人

印。 丙。 7 今日も亦あ 何得 今日は七日日ぢゃないかい。 ののお 城上 では洒宴だ。

すこにゐるもの H の内に必要 ず が残らず焼け死ぬと云ふ風 あの七 重 0 お城場 が 焼けて、

印。 Z 焼けさらもないね があつてから 七別目が。

それは來る

がくるだらう

甲。 对。 Z ける。 が聞えるさらだ。何言 あの 何しろ恐ろし 下に生き埋め 南 とをして建てた 0 36 お城の床下では今でも女の子の泣き聲 城 は焼けないはずはない。 いことだつた にされてゐるの お城だから しろ五百の女の子があ しだから きつと焼や ね

丙。 甲。 焼けな 賭をしようか。

पा Z らどらする心算だ あの人達は何時でもあ 室で酒宴をしてゐる しようとも ね の七重 岁 重の塔の一 し火事があった 番!

丙。 に見せてゐる心算でゐるのだ。それが天間 いつ達は流言を駆夷 してゐることを人々

甲。 Z 新汽 さらしてあすこにある人を 打らしいという 勝手に焼ける奴は焼ける 天間なんかあ 天罰はなくとも 正様も好苦梵士も るもの お城は焼けるの ハ々は 皆焼けるのださ 7 ださらだ。 かし文

> Z, 5 でも 流る 跳離王様 1 1 mm より 勝手になる こ正様がく が れ ば 7

> > F.

丙。 甲 何しろ焼けるよ。 しろ焼けな いよ

則。 Z 焼けない方がいる。 今日は又盛な河宴をやける。まなかんないままり ってゐるらしい。

丙。 Z, 丙。 どつ 焼ける方が ち でも do de 他に損得は 13 カン

もら 殿の最も高き一室。 三人退場。 少し向らへ行 思いなとれ から 酒宴の 300 流が離り

王等

の宮

流雕王 目め ももうだき過ぎる。 好苦梵土、 今日は七日目ぢやなっ 七品

流離王。 ぎまし 害。 3 あは やうで御座 7 ر ۲ · ) 火事もないやうちゃ ます。 七部日 目的 も発達 んどす 750

流雕 好苦。 侍つてゐる。 てをります 流り 大いに飲まう。 言と云ふも 龍姬 10 のはからしたものにきまつ お前さは 皆遠慮を 主 だがは する な。 側 K

流雕 ます 早はく、 E 夜が は P 5 あ どうもまだ気が H だき夜もあけるだらう。 てくれれば 36 35 ち つきません。 (舞踏を

死

生れる。生れる、

死ぬ。流離王の許に

釋迦。しかし又生れる、何度でも生れる。

すべてのことが過ぎました。

釋迦。

くる。

さら云ふ時が参りませら

日蓮。

いつさら云ふ時が参りませら。

ことは迷の内に生きることだ。さうして平和 の数を覺らぬものにとつてはこの世に生きる

釋迦

わ

な夢を見るものは稀だ。今、朝日は輝きわた

だが今に夕がくる。すべてはめぐる。

目 蓮。 いますね。 世尊 流雕 王の宮殿も焼けたさうで御座

釋迦 釋迦。 目蓮。こうして皆焼け死んだこうで御座います ね 焼けた。 皆焼け死んだ。

目蓮。

すべてのことは夢のやうで御座い

ます

釋迦。曾つて二人のまはりを廻つた子供等も今 等のことを忘れはしない。だがそれはわしの なればわしの夢の色を濃くしに來たやうなも は安らかに眠つてゐよう。悪夢の後の安らか な眠りのやらに眠つてゐよう。 消えてゆくのだ。 0 だ。消えてゆけばお前達の恨みものこるま 弱くはしない。流離王や好苦梵七も今と さらして彼等は火事に焼けずともやがて わしはあの子 日蓮。

きわたらない内は人々は無意味に悪夢を生 等はたと笑ひ話にすますであらう。 城の滅亡も、流離王の宮殿の焼けたことも彼はあります。 事も知らないやうな顔をしてゐよう。 300 すべてのものは何事もないやうな顔をしてゐ さらして他人を苦しめることであらう。 ことを望んでゐる。さらしてさら云ふ時の 数に從つてすべての人が調和して生きてゆく 等の為にそれを喜ぶものだ。だがわし は啼いてゐる。日はうらいかに照り渡 か、誰が不幸か、誰か知らう。 るのを夢想してゐる。 さうして道ゆく人に逢へば多くの人は何 われとわが身を苦しめることであらう。 わしの教 わしは彼れ はわが つた。 來《

花咲く

天を讃美す

心愛に満つる時

心愛に満つる時

親兄弟、或は子供を仕へさせてわた人々は軽電話であることなる 今はさぞ悲しんでゐるであらう。 誰が仕合せ

もう一歩。

もら一歩は

いかなる時でも自分は思ふ、

今が實に大事な時だ。

(111/11/11/11)

よろとび

恰も青空の加 けがれなき時 心清人、 よろこび生れる

との道より

我を生かす道なし

この道を歩く。

この道

もう一歩

(221)

よろこびの使

來らずと云ふことなし。

腰元。火事です。火事です。放火です。一人の です。火事です。火事です。 女が氣が狂って火をあつちとつちにつけたの

胸にあて、好苦梵士に)どうだ、望みはある こつたのは流離王と、流離王にかじりつ た好苦梵士の三人。煙は入り出す) いてゐる電姬と、方々見廻つて歸つて來 走り廻つてゐたが、戶口から消える。のは、き は窓からとびおりる。腰元も、無意味に (人々は決心せるやうに、戸口から消え或 (電姫の耳をおさへ、電姫の顔を強く

好苦梵士。御覺悟が大事かと存じます。下はす べて火の海で御座います。

流離王。さらか

好苦梵士。我が君には氣でもお狂ひになりまし 龍姫のつ (流離王。いきなり電姫を突きとばし、 内に、刀をぬき籠姫をさし殺す) あれつ」と言ふ言葉の出るか出な

い様が見たくなかつた迄ちや。 いや、こんなことでは氣が狂はぬわ。 たいわしが懸する女の見

5

ち ó

C

覺悟はいくか。

好苦。 恐れ入りました。

流離王。お前はこの火をどう思ふ? 思なか。 煙はますくはげ

の内に必ず焼けると云ふ流言を信じ切つて、の内に必ず焼けると云ふ流言を信じ切つて、いえ、かんはたと聴病な女が七日好苦。いえ、いえ、かんはたいながら、ななながし日好苦。 偶然なことで御座います。 不安のあまり気が狂ひ、自ら火を放つたのだいます。 と存じます。天間では決して御座いません。

流離王。さうぢや、偶然ぢや、偶然ぢや。わし い」。覺悟はい」か。お前の劒をぬけ。 念がや。(戸口からまひ込む煙を見て) だと云ふことを知らすことが出來ないのが無 もさう思ふ。釋迦を信じる人々に偶然のこと

好苦。畏まりました。 流離王。わしが合圖とともにお前はその劔をも 好苦。はつ。(劒をぬく) をもつてその時お前 って見事にわが胸をつらぬけ。わしはこの の胸をつらぬく。

劒

好苦。御意の通りで御座います。 流離王。足の下がそろし、あつくなつて來たや 流離王。勇士の最後を後世にまで語り傳へるも のがないのが恨みぢやな。

有様を見てシ 許りして、一人の女逃げこみ、この場の き倒れる。煙はますくはげし。 (合闘の終るやいなや、

、互に胸をつらぬ

人の女。王様が死んだ。王様が死んだ。王様 逃がれようとして、煙にまかれたふれる。産 一きは强くふく) が死んだ。(室の内を逃げまはり、又戸口から

五

ある。 (林、 嵐をたど倒れた木、散つた枝が語って 釋迦、日蓮靜かに登場) 小鳥が嬉し気にさへづつて居る。 朝早く、うらくかな天氣、 昨夜の

日蓮。昨夜の風は夢のやうで御座いますね。 日蓮。昨日の鼠によく死ななかつたものでござ 釋迦。嬉しさらに小鳥が囀つてゐる。 日蓮。 釋迦。死んだも だ倒れた木や、散つた枝だけが昨夜の嵐を語り、 ゐるものだけがらたつてゐるのだ。 つてをりますが。 いますね うら」かな天氣で御座います。 のが 限るま V: 生きて

て腹が立つたよ。來る奴も來る奴だと思つた 川と云ふ奴は何處まで馬鹿な奴なのかと思っな。そうとことはかから って泊って來いと云ったと云ふのだらう。 驚いたよ。あはゝゝゝ。 がね。蜷川の妻が來た時にはさす 口したよ。しかし人は珍らしく 二人で笑ったが、あいつの なつてゐたからね。あとで蜷川に逢つた時は 一遊ひ歸した。わしはその時はもう清いわしに よ。「生悟りめ」わしはさら怒鳴つてやつて いとか。 面白い話があるさうぢやないか。 しい娘に子をうましたとかうまさな それより 生悟を 悟りには時々閉 い」奴だつた 君には何か なんでも非 がのわしも 蛇云

白隱。そんなに美しい娘ではありませんでし 7 娘でした。

一休。 うな話なのです。處 て美談の一つにされてしまつたのです。 で、あなたにお聞かせするの のろけ所ですか。その話が實に滑稽な のろけかね。 が話がらまくゆきすぎ も恥かしいや

處があまり結構な話では それは結構ぢやないか 實場は その子は私 の子ぢやなかつたので なかつたの で

> 休。 たのですよ。手を出した覺えはなかったので す からね。 私もどうも自分の子ぢやないやうに思っ お前さんの子ぢやなかつたのか

休。 内容に、 んまりきめてかられたので自分の知らない そんな覺えはないがと思ったのですがね。あ たと云はれたのですよ。おどろきまし てこの生臭功主、なぜ俺の處の娘をはらましてこの生臭功主、なぜ俺の處の娘をはらまし がね。或目いきなりその親爺にどなり込まれ てしまつたのですね たで可愛い娘だ位は確かに思 そんな真似でもし たのか知らんと思つ つたので

休。 あ もつともわしでもさら思ふかも知 はムン お前さんならさう思ひさらなことだな。 机 ないが。

白隱。笑ひ所ぢやなかつたのですよ。し しまつたのです。處が、「 L でつい、一さらですかね。娘さんがさらお うがはれるのにさうぢゃないとも云へないの なぐられましたよ 12 たのが親爺さんをす やるならさらかも 知れませんね」とぶつて 「他人を馬鹿にするな」と云つて頭を一 かり かしさ

隨分困りましたよ。

泣な きせも

白隱。 体。 たらう。 私はその勢 お前さんの頭ならさぞなぐり甲斐があっ はムムム

その内にはあの娘の為なら一苦勢してやって 認めたことになつてしまつたのですね。だも ď, たのですが、とうく私の子だと云ふことを れませんがね。 くと云ふ柄にない娑婆氣があつたかも に辟易したわけでもなかっ

白 の處 よ。それで子供が生れるとまもなく親命が私 願つ子は逃げ出すと云ふさわぎになつてしま 体。 反つて時々は面白いやうな気もして來ました のです。どうも私が通るとあぶないとぶつて はらましたとよふことが知れ渡つてしまつ 尤も助平和尚と云は を失ってしまったので、 なかったせるかわりに不気でゐられたの つたのです。 小便はたれますし、乳をもらはうとして それでもう村中に私が娘の子をだまして あはムムム。 へもつて來たのです。子供が 平和尚と云ふ名をとつたので、 しかし私は身に壁えがあんまり れても不服も云へません

体。 あ は から

澤作白华一岛 庵忽隱公休皇

白隱。

お邪魔

かと思ひましたの

休。

と思つてゐた所だ。一つちよぼくれでも聞か

邪魔なものか。君でも來てくれるとい

してくれないか。君のつく

っったちょぼくれは

よ。

3 2

和

欠張り女だらられ。

自隱さん。

へ幕

へ沿っと るる。つれる~に自作の江口を謠つてるくれてよく其處に來る。今も其處に來て 0 一部。林の かげ。一体は皆にか

白隱。 休。それも面白いだらう。 \$ v くれも聞かしてほ よりお暇でしたら何か浮世に居た時のお話ではないない 聞きものださらだから。 それは又今度にしませう。 中々さらたやすくはやれませんよ。それ たしませら カン し是非ちよぼ

白隱。 白隱。 小休。 まあ、 それ してくれるか ならあとにしませら。 あとの工会で。

れ十二因緣の流轉は車の庭に廻るが如

なし。鳥

一休。 白隱。

又今度は情けない

遊びの地を渡る一節を歌つていざ遊ばん。夫妻かたの、あれは昔の無しさを、今も遊女の船

……月も

影さす

棹の歌、歌へや歌へらた

の林に遊ぶに似たり。前生又前生會つて生

生のさきを知らず。

來世なほ來世。

更に批々

退

場しようとする。

一体それを認め

白隱登場。

さまたげると悪いと思つて

休。 番お苦しみでした。 一休さん。 と聞かしてもらふよ あなたが浮世にゐた時分何が

休。 白隠さんか。逃げないでもいくぢゃない

白隱。 よ。 ね。處が 休。本當だよ。 たは逐ひ歸したと云ふので皆ほめてゐました に墜かつたのでものにならないですんだのだ 妻がわしに気がある をどうかしようとなさつたさうですが、本當 あとで蜷川さんの奥さんが來たときあ あぶない所だつたよ。 さうですか。 ・蜷川の妻は あなたは蜷川さんの奥さん やうについ自惚れたの ない所だつ ざとなつたらさすが 蛇馬 な だ 0

しは蜷川 川陰 くも思ってゐたのだよ。其處へひよこつと婚 ない氣さへしてゐたのだよ。其處がまた面白 てゐたのだよ。蜷川の為に喜んでやったのだ てゐたのだよ。可愛い、さすがに女だと思 休。 を喜んでゐたのだよ。さうして感心 かへさないわけにはゆ 人々だらうよ。 んでも質めれ の妻が出て來て、蜷川が是非わ あ しだけ は の細君が身をけがさずに歸つたこと 7 7 7 0 がわる者のやらな気がしてすま ばまち だけど それは がひのないと思つてゐる かないぢやないか。 いくらわしだつて逐ひ わしの することは しの處へ行 だと思っ TS

オレ

2>

知音どしなら歌ふもよけ而自かろが。ふくがし

もよいが。

わし

が

はたじ

ひとり。

婆が

小小児

は知りゃるま やぼな客には

遠慮めさ

よ。

頂禮

七佛

等的

ですよ。さらして内々食べて見たこともあ

0 ですよ

何とも 庵さんの澤庵に 澤庵さんのことを思ひ出しましたよ。 で随分助かりまし 茶づけにしてたべると 六へな 考へ出さうと思ひましたが、駄目で 私なんかは大好物で、 玄 たよ。 小味 H ない 何とも 0 する きらして な白隠と云ふ漬 No. ZV. あ 0 n るを 味 あ 8 办 灤

一休。食ひも たよ。 が出なかつた。 かも考 本當にさらですよ。 へ出さらと思つたが、 のを考へ出 す 中等 0 でも澤を 中なる 偉き 4 い」考が 心と來ます 私なん

白隱。

の名前を云は もう 澤克 5. 心の話 れてゐるやう 私は又土 はよし ま んせう。 呂る からどう どら B 自也 分艺

見たことがあ 食物をつく あるのです。 は本當です つたが、 私智 は出で 20 どう 本なな 質は内々考へて見た 私 in 6 も考が 8 2> ٤ のにならな 内次 、て見たの マや いつて

休。 何のこ (三人笑ふ) とはな 6 馬馬 鹿加 だ

12

白 ない。 休。 ŋ なさ 本當に而白い。 あ ラーつ思ひ しんな面白 切つて ごまかさずに一つ いととは近頃

隱 休。 隱。 感ない つて見ますか どうも大概忘れ それなら れましたよ。覺えてゐるだ 90 ります 2> ね

ば標木蓮

木蓮坊主

主が。

大小坂雑だいせらとりま

報せ

喋舌るをきかん

眞に浮世は熟ないものでな。

にほ

とにさ

いて置

いれた。

夫でも

8

白

自隱。 目めも 尤がるい 休。 けや 命のあると とはい。 800 しめと響めそやさ よい月夜。 0 りめと皆様おし (白際、笑ひながら容をあ 覺えてゐるだけ 女郎の誠とたまご 那須の與 しは常体 やでそろ。 見<sup>み</sup> 日<sup>め</sup> 天ぢ 座の 北は 文章 は矢さきで殺 れて。 で結婚 やる。 かず の四角、 と皆様 も気の毒がや。 かずく 男ぎら 殿子 わしは命はとら 数の男の おし みそ は U やる。 かっ ざり おふく 獨複 思想ひ れ

> 天気の ら低され

見るよな美しい

起ると、鬼とも組むよな剛毅な男も

地方大大

風言 挖

の四人は。

元へ歸つて無くなるやう

まるが

もよれ

ぬ谷だよ。

そこで

田るst

だが。

ひき残って一つの含藏藏。

したる善業

これ

には

本より

升がない

為樂と。 有つても知れぬで弘法大師 親常 土産品 無常が 懸にこ 0 明さん老女さん皆様聞きない。諸 如京 れ 是生滅法。生滅滅巴で寂滅 7 j 催っ 聴くより首だけ 肝心の小明 水 いろ

館鬼心. 死 1月終 だり 生いき は悪所 なら ŋ 灰にもなら なが特りて衣裳を着 まり たり の。天堂人間地 無け 11 和 なっ ば。 5

萬宏。 ます。

此世に居るぞと思ふでござろが。うろ

設ちり

ま

盈つ

れば

虧けます。

生言

れりや死に おけるませんな

有る

の無くなる。

それでも

でも 100

川湾 なす。

日月星辰竹木世界も。

花炭き

C

うろする間に無常

の嵐が。

何

虚から來る

一目でも見たい位に思ったのかも知れませ やつと助かつたと思ひましたよ。 ぼして平あやまりにあやまりましたよ。私は て眞青になつてとんで來ましたよ。淚までこ ゐたのださらですからね。親爺はそれを聞 のでせう。親爺がそれ迄私をいやに信用して と云ふと親爺に怒られずにすむとでも思った 子ぢやないと自狀したのですね。 ん。それで親爺に泣いて實はあの子は白隱の 張り子供のことが氣になったので、遠くからは、こく 何處かで見て泣いたとか云つてゐました。や あとで聞くと私が子供を抱いてゐる後 あはムムム。 白隠の子だ 姿を

白隱。

その内に娘が氣がさしたのか、

なんでも

作。

大丈夫だよ。

出來なかつたのですよと云って大笑ひしまし たつけ。 娘さんがさらおつしゃるならまちがひもないない だらうと思ひましたからね、反對することも まち をしたかわかりませんかられ、あなたの處のをしたかわかりませんかられ、あなたの ひましたが、自分の知らない内にどんなこと ませんから ですと云ひましたから、 してないとおつしやっては下さらなかつたの でその娘の親爺がなぜあの時そんなことは決 ね、そんなことはないやうには思 自分にはよくわかり

白隱。娘は私が骨を折つて、と云つてさう骨 いてその子の父親と一緒にしてやりましたつ を折つたのではないのですがね、私が口をき 娘はどうしたかね 休。 あはムムム。 それ は面白 V . それでその

20

白際。しかしその子を親爺に渡した時は一寸淋

しい氣もしましたよ。いつのまに

か自分の子

け。

供のやうな気にもなつてゐましたのですから

白隱。 白隱。それは喜んでくれました。子供の為にも 一休。それなら暮んだらう。 休。あはムムム。之はいム話 きかない奴がゐますからね。 かで意に油揚をさらはれたやうな気もし それが一番いっと思ったのです。 ことはありませんでした。 皆に吹聽し ちや困りますよ。 あはく」。 を開き しかし何處 65 つぶしの

白隱。

これからの信用と云ふものは大したものにな 處がそれが非常に有名になりまして

して來たやうに皆が大事にしてくれるので、 りましたよ。急に自分の身體から後光でもさ

何だかすまないやうな気もしましたよ。

あと

休。

あ

はユユユ

白隱。 自隱。 一休。阿呆陀羅經とか云ふ御經ださう 澤庵。何の御經です。 休。 休。 んが御經をよむ所だ。 かしてくれるだらう …ですよ。澤施さん。 どうも困りましたね。 本當なのだよ。澤庵さん。さあやり給 澤庵さん、いる所に來た。之から内隱さ (澤庵登場。一体氣がつく) そのかはりちよぼくれを聞

澤庵。それは是非聞きたいものです 一体。澤庵さん、一寸他の話だがね、 やらだね 鹿にしろ、どうも早く生れすぎたるのは損 自隱さんの阿呆陀羅經にしろ、せている。 れたさうだね、どうも話に聞くと私の大好物 んは娑婆にゐる時は澤庵と云ふ漬物をつくら のものらしい。い」ものを考 へ出き お前さんの深 れたね。

白懸さん、君だつて男ぢやないか。やると云

った以上はやらないのは卑怯だ。ね、澤庵

B。どんな別だい。

でゐるのだ。

A。八九年の間壁許り見てゐると云ふ男が住 B。壁を八九年見てゐる? 何の為だい。 A。何の為だかわかれば珍らしい男がやないこ んでゐるのだ。

A (A、B、登場)

B。知らない。

この堂に住んでゐる男を君は知つてゐるか

A。さらか。この堂の内には珍らしい男が住ん A。それは時々は、飯を運ぶのを忘れる時もあ B。それは感心だね。 見た時があつたが、不気で矢張り壁を見てる るだらう。三日や四日運ぶのをわざと忘れて て入れてやつてゐるらしい。 たさらだよ。

登場人物 僧言 B 「AT だるま

だ

3

ま(一幕)

てゐるかを知つてゐるものはないのだ。特の 云ふ所だと白癡だらうと云ふことになつてる とになるが、誰も何の為に壁とにらめつこし

B。そんな大きな聲で云ふと内へ聞えやしない

В A B。つんぼなのかい。 A。大丈夫、白癡でその上、つんぼと來てゐる のだかられ。 それで壁許り見てゐるのかい。 つんぼなのさ。

だるまの修行してゐる小さい堂の前。

A。近所の人間が、飯だけはかいさずもつて來 B。どうして食つてゐるのだい。 A。さらだ、壁許り見てゐる。 A。その解、顔だけは中々怖い顔してゐる。 賢 B。珍らしい馬鹿だね。 さうな顔してゐる。こんな話がある。何年前 が入つて來て、首を切らうとしたさらだが、 相變らず顔を壁に向けて坐つてゐたら、敵兵を放けない。 したととがあつた時、この内にゐるやつこさ かに戦争があった時、敵の兵隊がこ」をあら だが、やつこさんはそんなことは一向平氣で、 ら勝手に死ぬがいると思つて逃げたのださら だらう、だから平氣でゐるので、皆も死ぬな るたさうだ。皆が逃げろと云つたつてつんぼ んだけは、逃げないで矢張りこへで壁を見て

B 聞々しい奴だね。

A。だが白癡としたら出來のいゝ白癡で、わる れもごく少し切り食はないのだから、別に困 ることはないのだ。 されると困るので、飯は食はしてゐるが、そ け見てゐるのだから、始末はい」のだ。飢死 いことは何にもしないのだ。そしてたい壁だ

B。だが飯をやらなかつたら、何處かへ行くだ らら。

A。處がそんなことが考へられる男ではない んて考へは起らないらしい。 やうだ。飯を入れてやらなければ出て食ふな

(227)

目に見はらし。」(白陰、不意にぶつりとうた 安閉情が月を枕に虚空に安臥。華嚴世界を一変をなるというまであるからからないと 道質理 ふのをやめて)まあこんなものです。 こしに到るとこの身がこの世で。真實無相の の終が切るれば。これが即ち生滅滅已で。 いれ。食順凝慢の根を断枯らして。六道生死 菩薩の教に随ひ、精しく進んで修行に身を聞きるをしている。 のだよ。是れでは透切安氣はならぬ で諸行は無常がや。是生滅法と申し

て見せて下さい。 さんは。へと調子にのらうとして澤庵に気が つき)澤庵さん、あなたも一つ陰し薬をや よぼくれだけある。見上げたものだよ、 面白い。面白い。さすがは白隠さんのち

(澤庵駅つてへんなど好をし、手をうどか

澤庵。をどりではありません。お三どんが澤庵 一体。なんです。そのへつびり腰のをどりは? をつけて重しをおいた所です。

ろい。 休。(ふし、長短をつけ)おもしろい。 (三人笑ふ。一体たち上りてをどり おもしろい。 おもしろ おもし

> 4 (釋迦、達磨部かに登場。 気がつき微笑む。一体気がつかずにをどき、いきのき つてゐる。ふと氣がつきおどろき立ちど おもしろい。おもしろい。 初め自隠澤庵

釋迦。 なにですか。それ

まるし

一体。之はおそろひでよくいらつしゃいまし た。 今のは日本のをどりで御座います

釋迦。 をどつて下さい。 おもしろいをどりあります。遠慮せず K

(一体、時々白際の言葉にあはせ、時々ま

ちがへては又眞似してゐたが

釋迦。あまり而自 一休。ありがたう。 てやつて下さいませんか。 したのです。あとで皆に日本のをどりを見 で御座います。 さらだつたから一寸來で見ま もうをどらないでもい

休。 野まりました。

釋迦。之から一手ゆかなければならない ありますから皆さん失禮します。 (皆默禮する)

神にいのる

私の力はこれ

きりです

自分の力を出し

切った時

ょ

釋迦。 休。 およ。 だるまと 、場。一寸れ默 ゆきませう。

耐なよ。

あとはあなたにお任せします

澤庵。一休さん、 つた。 とんでもないことを約束してしま あなたでもお料迦様に は頭が

ょ。

白隱。本當に難有い氣がしますね。 休。上りませんよ。 上りませんね。 の時からの癖か、 つい難有い気がして來ま さがる許りですよ。子供

V-お釋準

休。本當だ。それにしても断らなければな んて云はなければい さんの顔を見ると決が出て來ますよ。 ないかな。うるさい奴が出て來て又國辱だな (三人笑ふ) ムがな。 幕

B。一つそれではなぐらして費はうかね。

B。許して下さい。

B。よく見れば見る程、珍らしい顔だね。どう もこいつが、怒り出したら、しめ殺されて喰 はれさらだね。

B。よし。 A。いや、こいつは實に溫和しい好なのだ。恐 いのは顔だけだよ。それならなぐるよ。 (A、頭をなぐる)

B。不思議だね。どうも不思議だ。もう一度な A。よし。(又なぐる)どうだ、矢張りかはらな ぐつて見てくれないか。(そばによる) いだらう。

A。どうだ。

B。どうも矢張り君のよふ通り、この男は白癡 B。かはらない。不思議だね。生きてゐるのか A。生きてゐるにはきまつてゐるよ。 だね。神經がないのだれ。僕はこんな男を見 たととはない。土産話に一つ僕にも打たして

A。はつはつは B。まるで君のもののやうだね。はつはつは。 もらはらかれ。 あく、かまはないから遠慮なく打ちたまへ。 A。許して下さい。

A。よし。 B。それでは今度、財が見てゐてくれ給へ。

В なぐるからね。(なぐる)どうだ。

B。本當にこの頭はなぐるといく音がするね。 A。なんともない。 もう一つなぐつて見てもいるかね。

人のい」ともの

B。お許しが出たからなぐるかな。だが氣の毒 だね。

A。君の力位なら大丈夫だらう。 B。 一つうんとガスれてなぐつても大丈夫か A。感じないのだからかまはないよ。

だるま。(同時に)喝。 B。それなら、これが最後だから、話のたねに A。大丈夫だよ。この前なぐつた奴は、君より B、不意に感じて、飛び上られてはびつくりす るね。 カ一杯なぐつてやらう。(力をこめてなぐる) 力が强さらな男だつたよ。 (二人、腰をぬかす)

B。本常にびつくりした。逃げ出さらか。 A。なんだ、小便に行ったのだ。何んて云ふ聲 なっあの聲にはおどろいたな。何んて云ふ聲 だらう。 をふき、便所にゆく)

B。俺の腰も云ふことを聞かなくなつた。だか A。あんまりびつくりしたので腰が立たなくな つてしまった。

A。ともかく逃げられるだけ逃げよう。( ゐざ ふので、ひどい目にあつた。どうなるだらう。 らよせばよかつたのだ。精があんなことを云

りながら逃げようとする) (だるま、飲つて來て、又以前の處に坐

A。こいつは逃げないでも大丈夫だよ。やつこ くたいたので、ひよつと気がついたら、小 きたくなつただけなのだ。母があんまりひど 鹿本性でなぐられたことは気がつかず、体達ながりとう さんびつくりして難は出したものの其處は 便に行きたくなつたのだらう。何んでもなか のゐることは知らないのだ。不意に小便にゆ

B。簡分おどろかされたな。あの壁には。 はどうなるかと思つた。

(229)

(だるま、默つて立つて外へ用て身體の汗

ると、白癡だとは思へないからね。 でも解儀して逃げたさうだ。誰だつて顔を見てお解儀して逃げたさうだ。誰だつて顔を見てお解儀して逃げたさうだ。誰だつて顔を見ると、白癡だとは思へないからね。

A。見たければ 見せてやらう。(戸を あけようB。どんな顔してゐるのだい。

A。いくとも。壁かけたつて聞えやしないかられ。いくとも。壁かけたつて聞えやしないかられ。時々人が來ると慢はこくをあけて見せてやるが、自分の首が落ちかけたつて、平気などであら、戸 位あけたつて、おどろきはしないよ。(あける) どうだ、中々偉さうな難してゐるよ。(あける) どうだ、中々偉さうな難してゐるたらう。白癡とは思へないだらう。るだらう。白癡とは思へないだらう。るだらう。白癡とは思へないだらう。

と思って、内々尊敬してゐたが、あんまり鈍いのでがつかりしてしまつたよ。この前、僕いのでがつかりしてしまつたよ。この前、僕がこ」をなぐつて、内々尊敬してゐたが、あんまり鈍がこ」をなぐつて、い」音がするだらうと云つてゐをなぐつて、い」音がするだらうと云つてゐるだらうと思つてゐたが、少しも表情が變らるだらうと思つてゐたが、少しも表情が變らるだらうと思つてゐたが、少しも表情が變らるだらうと思つてゐたが、少しも表情が變らるだらうと思つてゐたが、少しも表情が變ら

B。さらかね。しかし人間も、其處まで馬鹿に というがね。しかし人間も、其處まで馬鹿に

むた。

0

っだね。

A。模當だよ。僕もその既では、こいつに感心してゐるのだよ。何んだつて怖いものはないのだ。飢死することも、殺されることも、平のだ。飢死することも、殺されることも、平のだ。飢死すぎない。そのかも何のことはない命でつくつた形別のやうなものだね。もう生きながら死んでゐると云ふだけにすぎないね。人間もかうなつてはおしまひだよ。だがそのかはり、心配もないだらう。でたれるないだらう。この佐春氣な人間は

ないだらう。

を八九党もつですることは背來まい。ごってA。しかし利日な人間が、今時に、こんなことさうは思へないね。 きょ にんなこと おしかし 不常にあれで 馬鹿なのかね。僕には

と、しかし利口な人間が、今時に、こんなことはのないがでないか。 だつて何になるだらう。何にもないがでないが。

A。いや、たしかにかへないね。僕はよく見てりをしてゐるだけなのぢやないかね。 本當に離色をかへないかね、たじかへないふ あ。それはさうだね。しかし頭をたゝかれても

A。それなら僕が一つ頭をたゝいて見るからよる。それなら僕が一つ頭をたゝいて見るからより。 しかし遠くで見てゐたのだらう。それぢや

り、怒鳴られたら腰をぬかしさうだよ。俺しり、怒鳴られたら腰をぬかしさうだよ。俺し男。たゝいても大丈夫かい。この男にいきなるこんな怖い敵は滅多に見たことはないからく見て居給へ。

A。大丈夫とも。よく見てゐたまへ。 で居給へ。 で居める。 ではまたがい。 ではない。 

A。人は見かけによらないと云ふが、本當だね。

B。さうかね。見かけは中々堂々としてゐる

ね。白斑とはどう見ても見えないね。

A。だが、氣違ひとしてはおとなしすぎるのだ

ら、矢張り白癡なのだらう

いゝ小鳥でもひつかゝるだらうから

寺男。 ないからな。しかしもう暫らく我慢しろよ。 150 その内にい

寺男。 休。

話しかける)

和尚さん。和尚さん。

休。腹もへるだらう。一昨日から何にも食は 腹がへりましたな。 なんだ。

一体和尚 野の武が土在武が 器は 土土 土土 重る

(山の小さ れてゐる。寺男園應にあたつてゐる。一 休目をさまし欠仰をする。寺男一休に に圍爐あり、一体圍爐のわ いた。冬のま近く。たの風中 きに計園消で

寺男。和倘さん、承常に何時になつたら御飯に 休。 ありつけませらな。 の最が承知しさうもなくなつて來た。 のだ。その内引導でもたのみにくるだらう もら何處かで人が死んでもよささうなも

寺男。 寺男。 一休。 一休。さうか。困つたな。(一寸考へて)しか しまて、何處かに心張棒があつたな。 虚が一人もありませんので。 何處か近所にお前の知つてゐる奴はない それがあてになりませんからな。 或る日の一休(幕)

寺男。 休。そんなことを云ふなよ。そんなことを云 はれると、どうやら俺も腹がへつて來たやう それでも随分腹がへりましたな。

寺男。和尚さんも随分お腹がへりましたらう。 は寝て許りゐるからな。だが可笑しなもので お前の方が働くだけなほへつたらう。俺 寺男。 寺男。 寺男。 休。 休。 4 飯にありつけることを考へたのだ。 さらだ。それにお前の手ぬぐひをよこ この心服棒で。 どんなことをお考へになったのです。

一休。 (一体和尚起きあがり鉢卷をして心張棒 なにをなさるのです。 寸鉢巻をするのだ。

腹がへつて來たよ。何か入れてやらないと腹膀

寺男の氣まぐれの和尚さんは又どんなことを考れると あるまいが、今の有様は一寸氣にかいる。 かう。和尚さんのすることだからまちがひも 切って和尚さんがどんなことをするか見に行 へたのだらう。あゝ腹がへつた。しかし思ひ 路を急いで下りてゆく) をもち下駄をひつかけ家をとび出て、山

土器寶 (山路) ばい荷つて歩いてくる) あ いくたびれた。 山路を土器霞が 土器をかごに一

寺男。 寺男。 なにをなさるのです。 りますよ。

一 作。

うまいことを考へたのだ。

A。やつとたちさうだ。院分おどろいたね。壽 B。もうとてもない。腰はたつかね。 命が三年もちどこまつたやうだ。 もう一度なぐる元氣があるかね。

B。しかし腰をぬかした話は内證にしておか B。どうもいくぢのない話だね。 A。いく話の種が出來てられしいだらう。

B。本當かい。 A。しかし僕にはもう一度位なぐれる元気があ B。君はもつと度胸があるのかと思つたよ。 A。あんまり名響なことでもないからね。 るね。

B。なに、僕はあの戸口で見てゐるから、なぐ A。本質とも。だが君がおどろくと可哀さうだ うちや、とてもそんな勇氣が君にあるとも思 なぐる勇気は君にはないだらう。さつきのや れるなら一つなぐつて見せてもらはら。だが からやめておかう。

がたし。

A。なくつてどうする。一つ俺の勇氣を見せて 上げる) やらう。へこはんくだるまに近づき、手をふり

(だるま、ふり向く)

だるま。あるお前さんだつたか。それはどうも

ありがたう。お前さんに頭をぶたれたので、

A。(跪き)お許し下さい。お許し下さい。 だるま。今日は何日かな。

A。いえ、いえ。 だるま。お前さん方は、つんぼなのか。

A。へい、へい、今日は十一月の十二日で御座 だるま。今日は何日かな。 います。

だるま。さらか。それでは今日でまる九年、こ こにゐたわけだな。

A°へい、へい。 だるま。(立ち上り)鈍骨の俺も九年でやつと やつたことは本當だつた。ありがたし、あり 悟りの道を得られたわけだ。佛さんのおつしき きゃ

A。それでもあなたの頭をお打ちして。 A。さつきの失過をどうぞお許し下さい。 だるま。つんぼではない。 A。あなたはつんぼではなかつたのですか。 だるま。お前さんは私に何にもわるいことはし たかつたぢやないか。 (二人、あつけに取られて見てゐる)

(A、B、びつくりして口をもがくする)

50

(僧侶とだるま、退場。二人、あつけに とられるい

この戸は。 この戸は開かないぞ 押さないと 本気になって にのりうつつて私をぶつて下さったのだ。 私は、悟りに入れたのだ。佛さんが、お前さんな、

(岩き立派な僧侶、一人登場。だるまに 最敬禮をする)

僧侶。佛さまよりのおつげでお迎へに参りまし

だるま。さうか、それなら一緒に行から。(二人 に氣輕にお解儀し)さつきはどうもありがた

t

る

カン 4>

は

か

ば

かり

なら

持つて

をり

休言

の金を武

土山

紙をもら

つて 動けますことは 動きけ

¥, 3 似合は ない臆然

(この時一人の武士 うやくししく

武士。 御貴殿は一体さまでは御 は さらち 質は私の父が今朝身まかりました。一体がや、何か御用かな。 座すり ま 也 2

休。 と申 往生なさる それは殊勝 やらに引導をして進 な御心が が け ぢ

父が

臨終に引導は是非一体さまに

お

顾慧

それはいけなかつたな。

さら

とぺこなのだ。 早速御承知下さ 實は一昨日から一 から TA L 何にも食は 金の持ち 文なしで、 ま のだが、 て 難有ら存じ は ので t この男 があった ま

> 休。 す。 わづかがあり りで結構。 御遠原 かなく 76 世だ

1: は 武 Til 持ちち あ はせの金を持一体

の一つを武士にわ 休。あはハハハ、貴君は正直な方だ。 わたし、 およこしになるには及ばない。三人で山 あとの一つを自分のふところに わたし、他の (一体金を三つに つをも わかち、 男と B

休。

-1:1

1) ま

ませら

休。それちや早速参ら 主がは 前はは を云ふのだ。 すい してもう不用に ح カン をして毎度私が困るのですとか何と 2 をし ~ 0 先於刻之 かごに處と名が 気の赤だがこの土器をさ て來ておくれ。へ とくさげて來てくれ。さう いふ狂ひ坊主 それで向 てこの金を渡して いたしまし なりまし かいてあるからな。 うがおと õ (土器を寺男にわたし) カン たからお返し たと、 で、 よくと (寺男 餓き きの土器質に 0 ったら 3 れ ば てお 82 能認 7

してた

寺男。

武士。 休。 草を波す前に飯を載 を脈樂行生さ 口をさへ きた ってゆけばそれで御館父 1.

武士。

理まり

一休。 れでは 思ひましたら腰に力が入 らう から 何しろ一昨日から が。 なっ わしの顔を見ても いたしまして。 切り お前は御苦労だな。 ハつて参り 御 飯に 食はないのです あり けると

は土器質の逃げ 1:1 た方へ退場 (2) 門で水た方 化

食つて つくんで渡す)さらして何處かで彼を で。流がの 2 たければのんでも

男。 この金を渡す は

大根を買か つて來てく らいい

米と変と以噌と

寺男。和倘さん、その土器はどうなさつたので 男にばつたり出會ふう 方へ急ぎ足に行からとする。さらして寺 れをつきながら、土器賣の逃げた反對の とり、 って心張棒をひろひあげ杖のかはりにそ らせたのを見送り、微笑みながら鉢谷を をすてて逃げうせる。一休土器賣の逃げ 打つてかいる。土器質、おどろいて品物 びながら心張棒をふりまはして土器南に から何にも食はないのだぞ」と大哥に明 び足で登場。土器賣を見ると、一体「や い、その土器を貸さないか、俺は一昨日 ぐひで鉢巻をして、心張棒をもつてしの (荷をおろして休む。この時 心張棒をすてて土器賣の荷物を 一体が手ぬ

寺男。訴 す。

との土器は土 寺男。 間飯の食へないこともあるまい。 るた。この土器を一寸借りたつてまさか二日 休。なにもひどいことはしはしないよ。 することにまちがひはないから安心するが それでも追ひはぎは餘りよくはありませ

寺男。よくかしてくれましたね

休。

あは」」。それはこの手ぬぐひと心張棒

寺男。その手ぬぐひと心張棒をどう式ふ風にお つかひになつたのです。 0 おかげで貸してもらへたのだ。

寺男。そ、それではつまり和尚様は追ひはぎを 土器をおいて逃げていつたのだ。 似をしたのだ。さらしたら人のいる土器賣は 棒をふりまはしてな、土器賣をぶんなぐる真然 休。この手ぬぐひで鉢巻をしてな、この心服 なさつたのですね。

休。見やらによつてはさらなるかも知れな へられて つかまつたら どうなさりま

休。さらなれば一興だ。まさか餓ゑ死させも しまいからな。

寺男。和信さん、本當にひどいことをなさりま たが、今朝の飯は食って來たやうな顔をして したね 上器質はあんまり食持面もしてゐなかつ 作れの

これを受って飯でも食はう。なんなら一杯の

寺男。借りてどうなさるのです。

器賣から借りて來たのだ。

あは、」」。この土器か、

一体。これを皆へ持つて行って、その食で飯を

食はうと云ふのだ。お前にも

食はせてやる

あとからついておいで。

んね。

らうと思ってゐた。さうして餓ゑた奴の手本めている。俺は前から餓ゑたら泥棒をしてや 体。いや、顔ゑてする泥がはわるいことでは にならうと思つてゐた。 も質めはしない。しかし餓ゑてする泥棒は質 がいるのだ。餓ゑずに泥棒をすることは何で ない。自分の身體を無ゑさすより泥棒する方

寺男。和尚さん、それでも貴君かおたのみにな 体。さうではない。その日でらしの土器質 やりたいのだ。俺のすることにまちがひはな い。安心するがい」。さ、腹がへつたちう。 やうなものの商賣道具でさへ餓ゑたもの の商賣道具をおとりにならないでも。 う。何も土器質のやうなもののその日そ ぬすんでいると云ふことを確は特に知らして れば、よろこんで金をくれる人が御座いませ

寺男。 寺男。和尚さん、なんだか気になりますな。 一体。物の道理 体。気にすることはない。腹がへつたものは 何してもかまはないのぢや。 ましてやつてもいる。さあ行かう。 それでも。 0 まり からぬ女だ。 さあ行から。腹

休。 ŋ を得られることを知らしにゆ 士よりは遊女が好きぢ でも わし 遊する はお前さんの でも心の持ちやうでは いやら ( 0 に他た がなぜわ 他人に 悟さ

野武士。 野武士。 休。男の見を弄 \$ ひとるのはい」ことなのぢ かしいやな奴にねらはれてゐる男の見を奪 ながらでも立派な男にし 可憐で弄ぶ気にはなれ のだと思つてゐる。 なぜ男の見を弄ぶのがい」のぢゃ。 なぜ詐欺をし ぶのはい」ことではない。 なかか ことなことは出來る 0 わしは男の見

又世の中のおろかな奴の目をさます為でも た。又腹の蟲を喜ばせる為でもあった。 なぜ追ひはぎをし

休。

困つてゐる奴を助ける為だつ

一体。一作目から飯を食はなかつたからぢや、 日飯を食はなかつたことがあるかな。 てやらうと思つてゐたのぢや。 んに子供があって、 た話を聞 しは何時でや、 見兼ねて大福もちをぬすんでひどい聞を受みかった。 一供の腹がへつたので火のつくやらに泣くの いてたから、 餓ゑた一家の主人が自分の それが餓ゑ死しさらに 飲ゑたらぬ お前さんは二 すみをし お前に

> 野武士。どんな時に春畫のやうな詩をつくつた 棒をひどく罰する奴が腹が立つのぢや。 つたらどうなさるかな。 しは餓ゑてす る泥岩

休。若い僧但達が淫然を恐れ過ぎる為 う思つてゐるのぢゃ。(一寸間おいて)人間 くらる苦しんでゐるか、 90 易 6 しでさへ浴然を時々燃やす事があると知 してさら云ふ人々に同情してゐるのちや。 が 7 0 る じちゃ な。 初めて罪にけがされたことのない人間を見 ない男かな? のちゃ。 II 20 のぢゃ。 彼等は幾分か安心するだらう。わしはさ (野武士金のつくみを一休の前に それとも ほりなげて一目散に逃げて行く。一休は に責むべきものぢやない、助けあ わしはそれを知 事もなかつたやらに とつくりお顔を拜まして下され。 少なくも互に許しあふべ お前さんは罪にけ もしさら つてゐるのぢや。 お前さんは知るま ならばわしは生 がされたこと きるのち いかべ そ つった どの き わ

和信さ 滞関から首を出し ん、助学 かりましたな。 私 いどう

寺男。

休。 かと心配してをりまし あは 7 7 簡單な人のい」可愛 い野武士

> 寺男。 休。 とおふことを云ひましたら、 下さればよろとんで上器を進上いたしました るのかな。 のにと申しました。質にい さら お前き 上々で御座いました。あなたの一体様だ のはうの首尾はどうだつた。 どうしてわしはから皆に愛され 」奴でした。 さらお

(寺男起き 净。 だける

休。 な顔をしてゐる。 もつとねるなら ねてゐる、 まだね

寺男。それでも 休。 わ。 b かいらずに飯をちやんとつくつて見せる of s それは 御院 の皮皮 わしがするから 10 mm

寺男。 休。 れ します。 今度 米でもとがら (寺男文ねむる お前が日 ならおたの をさます な。(一体立ち上る 2 (暫らく 時分には飯 うっと ¥6 眼 の支度 ŋ v

(九二三、三)

# 二三分假りに幕をおろす

其を 心持 して暫らく てそれ んと寺男に着せてやり、開爐に火をたい のを見て、そつと権に登り、治園をちや てゐる。園爐の火は殆んど消えてゐる。 (慕あ た流園を着てゐるが、学ば流 持に居眠りし 一体歸つてくる。寺男の寝てゐる に鐵瓶をかけ明りをつける。 沈默。覆面の野武士おとづれ きに寺男心持降つてい 第一場と同じ てゐる。一休の着て 流風がはづ 舞小 さう 同当ら ħ 2

休。 土 おたの 用。 3 申ます。

4 金の無心だ

休。 休。 け たのちゃ。 れば貴殿の 面白る 恐ろしい勢ひですな。何 さうちゃ、破戒の坊主の處に無心に参 い處に金の無心に参られたものだ。 有金を告よこせばよし、 細首をもらひ受け 为 それ るまでぢゃ 程送に云 さもな

野武士。之でのこらずのことはあるまい、まだ 野武 ずに野武士にわたす。野武士あらため見て) 休。中々道理のわかつた方だ。へ一休自分の かくしてゐるだらう。 10 さい。今のこらず 休。 おいてある紙づつみをとつて中をあらため 1 かし差し上げると云ふ程 さうですか。 ないものは出せとは云は 有金を差し上げ それならば暫らくお待ち はありま ますから。 せんよ。 下系

作。

御尤もなお考へぢや。

しかし

わし

は消疹を

のは

語者の腹の蟲が承知せぬのぢや。

をつくる。貴殿のやうな坊主を生

カン

をなし、

おひはぎをなし、存書

にひ

い

のんだ方がいくと思った時に酒をのんだの

野武士。 休。疑ふならさがして御覧なさい。 ぢ は御 é 。(野武士太刀に手をか 座らぬ。貴殿の首がほしくつて参ったの 本常は拙者は念がほしくて夢つたので だける

(この時寺男目をさましおどろいて清園 をかぶる

野武 休。 を観す基だ 17 :t: ますかな。 わしの首が さらぢや が E 貴殿を生かしておくの L S こんな首が何かにな は関係

野 遊り原 武士。 75 K 貴殿は生佛とあ かよひ、 酒をのみ、肉をくひ、殺生 男の見をもてあそび、詐欺 から れる位な 置きに をなし、 あ 1)

野武

そんなも

0

のみたくない

\*60

のみ下さ

はずとも有金はのこらず

出だ L

ま

1

まあ湯で

休。

なぜ

思ってゐる程の罪ぢやにしたのぢや。一體之 生をし たのぢ と云はらとも。 や、肉を食ふ方がい たのちゃ。一體之等のことはお前さん たのぢゃ。すべてし of o 殺生をした方が くと思った時に肉を食 な いのちや。釋迦が てい くと思った時殺 と思想 った時

りして 武士。どう云ふ時に酒をのんだり肉を食つた いゝのか

やる 奴<sup>\*\*</sup>。 の 休。 を食つたりするの つたりして 前では、酒を たとへば自分を しちや おきながら他人の酒をの を喧落 が私に酒をのんだり肉を食 0 んだり肉を食つたりして 呼ばはりするやらな しんだり肉に

野 休。さうぢゃ、殺 武士。 がある 僧号の 身で 生 あり ながら殺生をしてもい

武士。遊廓に行つてい 善男善女を すましてして見せ おどし つけてる奴の前では殺生を をすると地獄におちると 0 上時 ぢ がある

げたからではないの。

秀吉。

もつとこびろ、こびろ。 あなたは本當にをかした方

誰か來ましたわ。

秀古。特は利口だからさ。 だけど皆はなぜあんなにあなたが怖る いの

ね。 それでは私達は馬鹿だからお気に入るの

秀古。 いからない みつい うつ 0 俺だつてたまには馬鹿になりた

秀吉。 流君。(刃がけの刃をぬき竹光なのにおどろく) 淀君。よろしいわ。私之でらけて見ますわ。 淀材。たまですつて。 聞いてあきれます 秀吉。それなららけて見る。(刀をぬく) 之はどうしたの。 なまいき云ふと、手打にするぞ。

院者。三成だつて魔分心配してゐましたわ。 まだした。

秀古。 をすりかへておいてやつたのだ。今日曾呂利がその別をしきりとほしがつてゐたから中味 やらうと思ってつくらしたのだ。曾呂利の奴 に褒美にやらうと思つてゐるのだ。 あは、」。それは曾呂利の奴をだまして

秀古。 淀君。それは面白いわ。それで何の変美にやる いる。 作の行闘するのをとめた変美だ。 られたからで、私が それなら行師しなくなったのは曾昌利に やきもちをやめて上

秀吉。お前

は惟を誰だと思つてゐるのだね。

秀吉。それだつてお前がやきもちをやくのをや たことを皆に知らせてやらうと思つてゐるの からな。質問利をつかつて、係の行脚をやめ めたから行脚をやめたとは皆には云へない

秀古。それは俺も知らない。今に曾呂利がや 從君。どう云ふ風に曾呂利をつかふの。 秀吉。三成の他はな。 洗者。皆さぞ安心するでせう。 て來たら相談しようと思つてゐるのだ。

秀吉。 秀古。お前は昨晚、何をしてゐたか能は残らず 淀社。 淀君。私、昨晚はおとなしく一人でゐましたか すわ。 知らせて喜ぶ程の馬鹿ぢゃないからな。 つているよ。俺は自分の女の秘密を他の妖に 人に見さしておいたぞ。(間)まあ驚かなく 昨日の晩まではな。 へんなことをおつし べていたどいた方がなほよかった位 やるのれ。

秀吉。曾呂利の奴だ、あてられると困るので足 音をたててやがる、 (曾呂利 襖をあける) やくにさはるからあて

付出利。そろり、そろりと参りました。 秀吉。一寸待つてくれ、いやなに、 ( ) う御座いました。 を打見いたしたいと思ひましてな。 たな。涅棒猫のやうな奴だな。 今日は父いやにがかに足音をさ しせずに來 ありがた いゝ所言 かまはな

秀吉。どうだ、皆は俺が行脚をすると思つて心 配してゐるかね。

曾呂利。えと、非常な心配をしてゐます。今日 すつかりしよげて、私が今一寸逢つた時も、 顧島、加藤なぞとぶふわからずやどもはもう あすにあなたがいよく、お出かけになると もやうにしてゐました。 どうにかしておとめしてくれとき、私ををが つて心配して、皆、直青な顔をしてゐます。

**曾昌村。私が太閤さんでも、こんなわ** 方とちがつて男の方はどうもやきもちやきで 困る、いくら私が太閤さんでも、世の やきもちやき、一寸これは失心、女 中がい

それでお前け何と云つた。

## 秀古古 と曾呂利

登場人図

曾呂利、其他

秀吉。一萬五千人と三萬六千人よせるといく人 になるかね。 (廣間、築庭見える)

淀君。五萬一千人です。 秀吉。それから七千人ひくといく人になる。

淀君。

四萬四千人。

**楚君。二十六萬四千合ですから二百六十四石に** 秀吉。四萬四千人が一日六合飯を食ふといくら 米がいるかね。

秀吉。 は離かに任せればいくことでしよ。 まちがひありません。しかしそんなこと まちがひないね。

秀吉。一寸覺えておく方がいることがあるの

淀君。

打ては逃げますわ。(立ち上り逃げる)

1:

秀吉。いや、まだある。三十八に四十五よせて 淀君。もうそれでおしまひですか。 それに二十八よせたらいくつになる。

淀君。 秀吉。うん、感心にまちがはないな。

秀吉。おれにわからないと思って川覧日云つて 秀吉。三に一つだよ。 淀君。五つです。 ゐるのかと思ったのだ。それなら三に一つを たしたらいくつになる。

秀吉。 淀君。三つ。 秀吉。そんなら一に一たしたら。 馬鹿か

淀君。え」、五つ。

秀吉。住意報云ふと打つぞ。(打つ真似をする) 淀君。 0 あなたにそのまちがひがおわかりになる

淀君。百十一になります。

あたりまへですわ。

秀吉。それから馬鹿な點でも俺は町はなかつた 飲をよむことはどうですかね。

秀吉。お前はも 淀君。どうですかね。 つと俺をこはがらなければいけ

浸君。 處が怖くないのですから仕方がありま りの曾呂利にさう云つて搜さしたらいるでし せんわ。怖くなる薬でも、あなたのお気に入 つ自身も少しは

秀吉。さつきから田蛭日云つてゐたのだらう。

秀吉。その手は喰はないぞ。 お前は近頃生意気

流君。 あなたは近頃、文学気ものになりました

秀古。誰つけ。

淀君。なが知らないと思つてゐるの。

淀君。 秀吉。惟だつて知つてゐるぞ。 あなたはやきもちやきね。

秀吉。その點だけはお前には呼ばないよ。

旋者。築徳はどうですかね。今をかくこと、利

のんでも

6 ムから

す。だと思ふと、人間に愛想がつかしたくなりま

のだよ。 でもつかひ道があるからな。世界は廣大なもでもつかひ道があるからな。世界は廣大なもでもっかりです。 でもつかの道があるからな。世界は廣大なものだよ。

會呂利。それであなたが一番利口で通用するのですから世界は、後天なものですね。ですから世界は、後天なものですね。ですから世界は、後天なものですね。 一番軸智のある人間で通用するからと云ひたいのだらう。だが日本だけが世界だやないからな。支那には少しは話せる奴も居るだらうらな。支那には少しは話せる奴も居るだらうらな。支那には少しは話せる奴も居るだらう

ものなのですからね。 を、自分の意志が通らない男子が一番利口 がと、自分の意志が通らない男子が一番利口 はながない。

曾呂利。玩具にするには 張合が あります からつかつて生きてゐるものもある。

なつたのだからな。

香吉。どつちが気はなのだ。 を目利。 雨方でせら。ね、淀君様。 に対していよ。あまり失識な事を云ふた。

秀吉。怒るなよ。曾呂利は人間だと思ふと腹が

秀吉。人間の言葉をしやべるチンだと思へばいたつ。 たつ。

せら。さら云へばチンに何處か似てゐますわ淀君。まあ。私もそれなら之からさら思ひま

曾呂利。猿に似てゐるのと、チンに似てゐるの とどつちが名譽でせらね。 とどつちが名譽でせらね。

で、俺はもう、行脚する氣はもうまるでなく 秀吉。お前はうまくやつてくれないといけない 曾呂利。長まりました。 曾呂利。長まりました。

曾呂利。前からおありにはならなかつたのでせ 育呂利。まあ、お二人の御機嫌がなほつたのは 秀吉。いや、一寸行からかとも思つてゐた。 のは、たっとです。それなら皆をつれて來 ありがたいことです。それなら皆をつれて來 ますからね。

秀吉。あいつは馬鹿がやない。 管呂利。 智恵利 ていやな奴ですわね。 にこう となりました。 (退場)

秀吉。あいつは馬鹿ぢゃない。

たれ。さら云へば何處かあなたに似てゐますわ を君。あれで人はい」のだ。

男は曾呂利位なものだ。 秀吉。代のいく所が似てゐるのだらら。 秀吉。代のいく所が似てゐるのですわ。 香杏 になり でなる

秀吉。だが日本一の俺を玩具にするのはわるく 漫君。まあいやですわ。

流君。あなたは曾呂別の玩具になつてゐるの。 秀吉。俺がお前の玩具で、他はお前の玩具だ。 だ。お前は他の玩具で、他はお前の玩具だ。 洗君。私はあなたの妻ではないのね。 洗者。私はあなたの妻ではないのね。 たまっているが、不貞なお 秀吉。名前なんかなんだつているが、不貞なお たまっと、

お前が知らなければ、物知りの三成に聞きているです。

してやりました。とはないと思つてゐると中こんなうれしいことはないと思つてゐるので、におともさして歎くわけになつてゐるので、やになるより代方がない。私はこれから一緒

曾呂利。皆然り出しました。ですが私にはあ 秀古。さらしたらどらした。 それまでおつしやるなら、皆さんでやつて見 皆さんがいろくしのものを見せて、之をやる から、仲間になってくれとおつしやるので、 たいでは御相談にのれないと云ひましたら、 るくのをたのしみにしてゐるのだから、中々 御部でした。それで私は御一緒に旅行してあ だが、お前もたのむから骨折つてくれと云ふ りましたら、之から皆で御願ひに出かける所 お出かけになったらいくでせら、と云ってや どうか御氣樂にゐて下さいとさらおそろひで ますから、そして御心配はかけませんから、 ん、そんなに太閤さんが大事なら、太閤さん 人は今なぐつて下さい、太閤さんから御褒美なといまっただった。太閤 開さんによばれてゐるのだから、なぐりたい の處へ行つて、私達はもうお五に伸よくし コのやり場がなくつて困ってゐました。皆さ があるでせらから、と申しましたら皆、ゲン なたがついてゐるから、不氣です。之から太

ませらと云つておきました。ですから皆が云ませらと云つておきました。ですから皆が云ませらと云つておきました。ですから皆が云

秀吉。よし、よし。だが、お前はうまいことを ではれると、像が感心するわけにはゆかな を式はれると、像が感心するわけにはゆかな をがはれると、像が感心するわけにはゆかな

秀吉。この刀が、之は中々やれないぞ。泣をほをおき。この刀が、之は中々やれないぞ。 たったな 頂 滅したいもので。 その刀を 頂 滅したいもので。 まっと云はし

を はいと云つてある奴はいくらでもゐるのだかしいと云つてゐる奴はいくらでもゐるのだから貴様にやると皆が、うらむからな。 つてお目にかけます。 つてお目にかけます。

曾呂利。まだ約束はしません。一番たかく買ふ れてゐるのだらう。そしてもらつたらすぐ賣 らうと思ってゐるのだらう。 曾呂利。まあそんな所です。 「ひと思ってゐるのだらう。

人に賣るつもりです。

か出る 秀吉。権に置はさうと思つてゐるのだらう。質が云、曾呂利。まあ、利口でない人が高く買ふでせう。とにし 秀吉。能が一帯高く買ふと思ふ。

秀吉。 利家か。それともあのお前のすきな家庭會呂利。 あなたはけちですからね。

住けちでせうな。 も上げてよろしいが、あの男はあなたよりなも上げてよろしいが、あの男はあなたよりなをとこれたのな好きな家康になら、たじで

等書利。一たいあなたは下さるのですか、下さらないのですか、どうせ下さらないものを、かれこれ云つても、云ふだけ損ですからな。

一方ないのですか、どうせ下さらないものを、かれこれ云つても、云ふだけ損ですからな。

を含まったががうまいことを云つて、印座に俺が悪ひといまることが出来たら、やつてもいム。

をおなたを行脚させるやうにしむけますよ。家族なんかはあなたが行脚するのを内々のぞんなりますね。あの馬鹿なくせに利り面でして、なりますね。あの馬鹿なくせに利り面でして、お食よしの顔をして、すましてゐるのを見ると、生きてゐるのが、なさけなくなりますよ。

あれが世間に君子人として通用できる顔なのあれが性後のですからな。世間に丁度いム顔のあれが代表。

清正。今、あなたに、近世さ

れては天下はどう

なるか、

わかりません

秀吉。お前も可哀さうと云ふ言葉を知つてゐる

ますわ。

(六七人を場、不伏する)

秀吉。おそろひに、おいとまごひに來たのか。 衛苦勞、御苦勞。俺の留守の間のことはよろ しくたのむぞ。 しくたのむぞ。 で、次でのことは思ひとい

秀吉。お前たちに云はれて思ひとどまる位なら、権だつてもうとつくに思ひとどまる位なら、権だつてもうとつくに思ひとどまる位なる。権の方がお前達よりはまってあるから、そのことなら聞きたくない。他に評がなければ今日は少し明日の用意があるから、かつて続くわけにはゆきませんか。

三成。どうぞそんなことをおつしやらないで、一起達にわるい所があれば、いくらでもなほすやらにいたしますから。 すやうにいたしますから。

を引。こうして、思うとでまってでくりすこの心するがいる。 心するがいる。

正則。どうしても思ひとどまつて驚くわけにゆ

秀吉。ゆかないね。

正則。こんなに申しましても。(わつと泣き田

きなけずに泣く)

秀吉。三成、お前は日に曜をつけるのをもつと うまくやらないといけないぞ。曾呂利、お前 はなにしに 其處に ぼんやり すわつて ゐるの だ。嬰く歸つて用かける用意をしろ。 だ。嬰く歸つて用かける用意をしろ。 ようと思ひまして、いそいで家へ行かうと思 ようと思ひまして、いそいで家へ行かうと思 したので、意に歳だつのがいやになつて、お したので、意に歳だつのがいやになつて、お ことわりに上つたのです。

秀吉。臆病ものめ。それなら三成、お前と一流に行かう。 三成。どうぞ思ひとゞまつて戴きたう御座います。今、あなたがおいでにならなくつては又す。今、あなたがおいでにならなくつては又下は、職れてしまひます。 私 遠は どうして バル い い かわからなくなります。

客百。わからない奴論りだな。それなら耳元、ないと周ります。 ないと周ります。

11.元。程注は自殺してでもお思ひといまつて直縁は一緒に本てくれるだらう。

秀吉。本當か。

たさらと思ってまるとをおっしゃらずに。 なるなら、私・徳一同は、死をもつておとめいなるなら、私・徳一同は、死をもつておとめいたさらと思ってまるりました。 たさらと思ってまるりました。 たさらと思ってまるりました。 たさらと思ってまるりました。

秀吉。それは面白い。早く自然して見せてくちょ。それは面白い。早く自然して見せてくはりないます。

清正。元より私達がいくらお願ひいたしまして

ら、今夏生命が惜しいとは云ふまいな。 せてくれ。貴様川も名の知れてゐる男だか

秀吉。默ってゐる。死ぬなぞとおどかされて、

あとにさがる焼がやない。早く皆自殺して見

れっ

こそれなら清正、お前と一緒に行かう。

秀吉。 省もとんでゆきますよ を たら 生 そしたら又行脚をするさ W だらお前の首はとんでゆくぞ。 知つてゐるだらう。 以外に子供をつくつたら、 だが俺以外の子供 あなた 0

> 游君。 わ。 はない。俺の力をよく知つてゐる。 さう嫌ふなよ。 だが家康と來たら一番嬢 あんなり達に 好かれてはたまり あの男は、あ れで 馬ば 东 鹿か 北

秀古。 5 れてよろこんでゐるのですわ。 あ なたはお人よしだから、家康に おだて

秀吉。 俺は家康はどんな男かちやんと知 7)

曾昌利の奴、餘計なことを云ひやがつた。

いと云ひまし

もうそのおどしにはのりませんよ。

男だから、 ない るよ。 つてゐないが、世間 からびさし りしてゐるが、惟から面白い所をなくしてひ 0 男だよ。感情なんか爪のあか 世間に通用するためだけに生きてゐる あいつは大名育ちで、見か がつくしてゐるが、 たやうな、質利一點は ではあんな方が 便利な所が ŋ けはおつと かほども持 2.通用き 面当ら する

秀吉。

處があいつはもら感づいてゐる。 あなたの方が少しお人わるね。 曾呂利は、あの工をほし

どうし

お前がられし

さらな顔してゐたか

ね

秀吉。 流君。大勢やつて來ましたわ。 ある 面白いぞ。曾呂利の奴、 なんて云

秀吉。

今に見てゐる。

大勢

利口でない、

可が愛い

修はち

やんと知つてゐ

まあ見てゐるがいる。誰

が一

一番馬鹿だ

奴がや

つてくるか

30

前は福島が、大すきだつたねまできた。

んな男は大嬢ひ。

あんまり

可愛は

くもない

云へる奴はあいつ一人だから るか どうせるた な。俺の豫斯してゐるより は、馬鹿です ね。 利り

口ものだ。 そして浮氣さへ やきも ちをやかなければ、 お前点 11 番利

向らでも好いてはゐまいよ。

一番利いる

のですわね なさら

なけ

れ

ば

あ

なた

あの男も大嬢 それなら加藤清正

か

秀 ね。

秀吉。 淀君。 から そし 馬鹿が多くつて てお前もその 困ります

流社。 るよ。 何とでもおつし مع いま

小姓。 三四半 人の方がお目に 加藤清正、福島正則、 小姓登場 カコ 1 ŋ 石田三成 4. 上 と その 7 むま 他是

秀吉。 小姓。 P 通すのはいいが、 えム、 曾呂利も入つてゐる めてほしいとさら をります。 作に つてく

することだけ

俺の決心

TA.

op

が

7

は

か

42

ない

淀村。 正道な人は可取さらですわっ **謎から越も出るも** 識つきね。 は あなたは 。

のだからな。

らるさい連中がやつて來た。 10 前馬 默堂

てゐろよ

流者。どうせ私は確なことは ない さうだよ。お前 の言葉の 無む意い ·Z. 去 4 しんから

ことを知つてゐる奴は、 さら多さ は

髪り種の一人だ

(240)

秀吉。それはそれでいくとしてなぜ泣いたの

 のです。

(段々皆用意が出来てくる)

神呂司。(けるりとして) 私は自分が死ぬでが そんなに死にたくないのか。 それなに死にたくないのか。

会員利。(けろりとして) 報は自分が死ぬでが なこにゐる方々が死ぬのがなさけなくつて泣い たのではないのです。こゝにいらつしゃる方 だは人を殺すことは配とも思つてゐにい方で 方は人を殺すことは配とも思つてゐにい方で 方は人を殺すことは配とも思つてゐにい方で す。ですから自分の頭も三つや四つ切られた つてお困りにはならないだらうと思ひます。 交常々様を態度なさつて、寄生のやらにおあ 又常々様を態度なさつて、寄生のやらにおあ 又常々様を態度なさつて、寄生のやらにおあ

御人相にあらはれてをりますのがはつきりわかりましたら、急に自分の死ぬことを忘れて、かりましたら、急に自分の死ぬことを忘れて、といる解す、摩を忍ぶことが出來ず、つひに殿下の御ず、摩を忍ぶことが出來ず、つひに殿下の御ず、摩を忍ぶことが出來ず、つひに殿下の御ず、摩を忍ぶことが出來す、つひに殿下の御む、とうかな、もう用意はよう御座いますかな。せらかな、もうすぐ出來ます。

正則。はつ。 ・ 正則、特つてやれ。

なんだか自分の子供か、孫のやうに思へて、あ

かしあなたはちがひます。あなたは、私は

なたのお生命が大事で大事で仕方がないので

そしてこ」にゐる方たちもあなたのこと

由がつけば、死なして上げたい方許りです、

変音。お前の 第 が天狗に逢つたつて鬼管かのお前に 第 があつたのか、ちつとも知らなかった。 住居利。お耳に入れても仕方が御座いませんでしたが、 御知らせしま せんでした。 尤もしたから、 御知らせしま せんでした。 だもしたがありましたら、私に似て器 減よしに続いるりませんから、御耳に入れないでよさ

存じますが。

台:利。殿下の玉額を独してむりました所、

殿下は近い内に私の弟があつた天狗のやら

な日にお逢ひになることが、お人のよろしい

あ言。 係記なことはぶふな。 天狗に逢つてどう

會呂利。どうせ死ぬのですから、ゆるして熟かないでも結構ですが、瀘は申しません。私のないでも結構ですが、瀘は申しません。私の本権行うの男で、身の文は殿下よりは五寸と今未曾有の男で、身の文は殿下よりは五寸とで、頭のまはりは展下の三倍もあり、智慧では、頭のまはりは展下の三倍もあり、智慧では立倍以上、となっていむきましてはこの曾呂利よりも賢い、となっているることはだるまの如く、見るから世界で御座いました。

秀吉。 計味さらな 別と云ふのはどう云ふ 男な

曾呂利。肉の田來が、喰べたらうまさらに田來 であまして、私が見てもよだれが出さらです から、天狗が見たらなほ喰べたくなるだらう を思ふやうな脅性のきで御座いました。 を思ふやうな脅性のきのんだな。 を思ふやうな脅性のきのんだな。 でもななりしまっていたのを天狗 のもれて山を一人で歩いてゐたのを天狗

がないのです。天狗はよだれを三十人程たら

しまして、弟は瀧かと思ったさらですが

三成。自殺の用意をして参りませんでしたから 一寸用意をして参ります間、御獅線を願 段まりまし

秀吉。馬鹿! らさきに腹を切つて見せてくれ。 らい」のだ。早く用意をしろ。三成、御前か そのもつて來た、短刀で腹さへ切つて見せた 死ぬのに用意なんかいらない。

**淀君。さらおせきにならないでもい」では御座** いませんか。

秀吉。践つてゐる。おーい、皆田て來い、而自 いものを見せてやるから、 (腰元達出て來て並ぶ

正則。はつ。三成、それなら作が 正則。(三成に)介添は俺がして上げる。早く 秀吉。 正則、 腹を切りなさい。 お前も三成と一緒に腹を切れ。 腹の切り方を

且元。私もどうか、一緒に死なして下さい。 数へてやるから俺の貢似としろ。 お前が云ひ出したのだから一緒に死ぬと

秀吉。清正!お前は三成の首を切る役をしる。 それから専切は正則の首を切つてやれ。それ ありがたらございます。

曾呂利。いや、つい殿下があまり、いつもにお似

にならずに、馬鹿なことをおつしやるので、つ

秀吉。曾呂利、氣でもちがつたのか。

は つ。 秀古。それから曾占利、お前も一緒に自殺をし 三人。はつ。(皆用意にからる) から行長は出元の首を切

曾呂利。どういたしまして。私は殿下と御同様 焼ひで御座います。どうもことにいらつし ばかりはどうぞお許し下さい。 る方々のやらに、自殺するのが好きな病には 好きで御座いますが、自分が死ぬのは至つてけます。 一べんもからつたことが御座いません。それ に他人様が自殺するのを採見するのは至つて رمه

曾呂利。(急に笑ふ)はつ、はつ、 秀吉。許すわけにはゆかない。俺はお前の自殺 を忘れることが川来る。 くことはない。おかげで之から愉快に安心し 前連皆が死んでくれるので、この世に思ひおき意言 するのが見たいのだ。そのかはり介添は流君 て方々旅行して歩ける。風流を友にして浮世 ないが、なるべく死なないやうに首をはねる にさせてやる。少し切り方がまづいかも知れ やらにさせるから、安心するがい」。俺もお

曾呂利。畏まりました。(泣き出す眞似をする) 焼君。(そつと) あなた、本常に皆をお殺しにな 秀百。失禮は許してやるから、早く自殺しろ。

い可笑しくなりまして、失機いたしました。

淀君。 冗談なんでせう。 秀古。うん。您に殺して見たくにつた。

るつもりなの。

秀吉。うん、兄談だらう。皆、首が切れてしま ふまで冗談にしておかっ

淀君。本當のことをおつしやつて下さい。 秀吉。何をだ。

秀吉。 **造君。本當にお殺しになるつもり。** 意をしる。 ださなくつてい さなくつている。早く曾呂別の首を切る形とうだかね。そんなことはコニなんから

たれ。私にはそんなことは 出來ません。 1) 皆、そんな自殺の狂言なんかやめて早くお飲

清正。 清正。之は流者様のお言葉とは思へません。私 達は本當に死んでお目にかけます。 空は自殺の狂言なんかはいたしません。私 ることはわかつてゐるよ。 それだって、殿下だってあとで後悔なこ その御後悔こそ。私達がのぞんでをる

食つてやるのだから、 さらです。私なら班子はるませんし、記え 第は一日も早く死ぬことを望んでゐる。 せずに入りますが、今の私心やうな信行の んなにうまい話は又とあらうかと思ったさう かはりに今度は兄をめし上つて下さ がつて身體 にはり な人間になりましたら、それは私も たいものではおなかに入れて報いても、 一種特別の味 に見貴を食はしたら、萬事好都合、 弟は、私のことを思ひ出してくれた いりがたいことですが、それではあ どうも親切な弟もあ おどろいてしまつたこうですが、 第が云ふのに、 どうもあんまり に食はれる修行も私よりつんでも 新りです、幸ひ私の兄はなとち も私よりはずつと上等で、 ても食はれるのが本情では、第 おなかに入つてもい されてをり いを持つて どうしたらい」だらう。 さうありがたがら 私が食は ればあるもので、 人大 どうかな れる心は 狗なの 在遠流 その

> て、 うですが、天狗は、兄も 殿いてから申し上げます。 と云って、夢の娘をつなんで見たさうです。 るとまづくなる、このくらわが丁度 行したつて嘘にはちがひない、反って爺をと が生命にかけて保證 之からどうなりますか、 のたりない お前を計すわ 弟の生命はあぶなくなつて奏まし のは知つてゐるが、いくら修 17 いたします、と中 にはゆ いづれ食ふことに かない、 すーしまして いムのだ

秀吉。飲ましてやつてもいる。皆に語をもつて 管呂利。ありがたう神座います。お語も一で 養きたいのですが、いけませんか知らん。 養きたいのですが、いけませんか知らん。 でまして上げて下さい。

像元。はい。(立つ。用意をする。皆のむ) をい。もう之が今世のお別れですから。しか し一ケ月もたゝない内に及あの世で殿下、一 し一ケ月もたゝない内に及あの世で殿下、一 なが今世のお別れですから。しか をですと一寸困りますな。しかしなど、なが核ない。

> 月○ 幸捷ですね。 地様にやられるかも知れません。さうしたら またぢきお目にかられますね。ながくつてしまただきお目にかられません。さうしたられて一ぺん 佐本常のことを 云ひましたから

分音。 俺は そんなに 早くは 死んでは やらない

曾呂利。 物様、私は 天狗さま、 人間き 虚で、弟はあの家康や、家康にくつついてる れ、たぜらで死は やうな。こと思いついたのです。之は天狗を つてやれるのだが、どうも残念なことだ。 れるにきまつてゐる、 V おだてるに限る。共成で常は、大狗さま、 は たのです。どうもこれはこのまへでは食は ければ大きく 天狗が 能よりも大きくつて力が强いない 不自由 天狗だつて俺より弱かつたら俺の方が食 何とかばふ男がありましたな、 ものはない、あの方は自由自在に身と経 處が、 切さり は子供の時から、世界に天角様に、お鼻の高くつて赤い誠にお偉い 弟は念にから云ふことを思ひ 来る、 なさけないものだ、 修に食は 大的概念 なぜ天狗に自分が食は ない、質にいくぢの なり れるのだらう、 人きければ

大方普通の人よりは小さくは さは三尺六寸五分、口の大きさは徑 主 けい きさは見おとし 天狗の身の女は見上 ひ位のよだれは垂らしたらうと思はれ 座 少さ いま し大げさと見まして たさら づげる で御座 4 ないだらうとの ば は他一尺、事の高 あ ますが 庭語 0

曾呂利。 さうで、 なる時にさも似 なる時の御日より 日 日の大きさは没君様が園子を ロの大きさい 限光のするどさは、殿下 はどの たり 、三まはり半大きか 位 あ 0 0 のお怒りに な あ が

曾呂利。その際は殿下が三軍 年前から望んでゐて未だ曾つて滿され たことはない、 ないか、俺はまだお前程うまさらな人間を見 んとお前はうまさうな身體をしてゐる思では 分らず、弟をつかまへて申しますには、 は鯛の日玉より百倍も甘味 馬鹿云ふな。 どんなに氣持がいゝだらう、 よろこびだ、 感謝する、 お前に逢へたことは俺が三千 その頭 と申したさうです。 頭の白を胸み を叱咤さ 叉その れ る時に 來等 日的 淀君。 付呂利。

秀

馬ば 馬鹿だな、 な、

して

お川にかけますが、

本質にするのは

ま

步

んつ

切腹も

お芝居でする

しまいと、それ

だけけ

切

なけ

オレ

ば

(2)

0

御座

います。

まり

中々どう

いたしまし しかしあん

して。

第は利口

てくれた、

台西利。 雄の御座 泣かし 食く をよく 自分の頭が です。 死 の敵も見えない、さぞ女房子も泣くだらら IJ 正直もので、食はれ んだら生きら 不気だと云小顔 ひになつては して汗となり、身ぶるひとなり、そしてどうぞ たさらで、 でした。 ぬのは何よりも は、情け それからどうした心。 のは助けてくれ たく 其處で弟は、前に 知 そして身體 たく腰の方が、地面にすわり つてゐる近い男で御 お いましたから腰は もう立つの いしい御飯も就け 噛みくだか いと思ふ男で御座いまして、 れない、可愛い女房の顔も子供 とぶふ 嫌ひな男で仰座いました。 の出来ない史で御座います けません。なの 中から頭気 たくない心に食は と申したさうです。 オレ がいやだと申し うて るのを名響と思ふよ 喰は d, 正直な男 かしは 中した通り ないと云ふこと が東は大へん ます。 しま たさう れても しり お笑き なせん で、 1113 死し

秀吉。 人で山を歩いてゐましたか知ら 狗には逢ひました心です 何處まで話 はまあ 17 りになら くは 好きでないので、 天狗に喰れる所だ。 す 力。 3 」としても、 しまし それに私の話が ij ればならないの \$0° なるべく選 か知らん。 ムを 三成さままで さつさと話し ね。それともまだ 主 ですから、 -}-す。 近い方が結構 めば はもら大ん おなくな F. てし 一則さま

曾呂利。 巾々 泣き ため あり 見く食ひたいので、 同為 45 づくなる。 なし れでこそお前 んなに 作に食はれるのど きをお L 力》 情するやらなお人よし がたいとに 弟が詳してくれなぞと云っ 企 さらでした。 رت お前はそん IJ ってやるから、 んまりされると水気がなくなつてま がたが お前の心は感心だが、惟もすきで は た 思は 生 だら き甲斐があ つて泣 たに大きくなったのぢ 福島とは 思り よだれが盆ヶ川る ないの うう。 1111 ありが 7) かかい しました。 思は つたと云ふも いてゐるな。 作に あり たく思想 ないの 食は 去 せん。 天石 W. かっ 狗

曾昌利。さあ皆さん、この方はいくらで買ってれ。賣れ。皆もなるべく高くかつてやれ。 秀吉。それは父一段と而自いだらう。立つて賣 曾呂利。 清正。干雨なら敬きます。 正則。中は見ないでもわかつてゐる。 曾呂利 正则 行长。 僧呂利。もう上はありませんか。 曾呂利 かにお質りしてもよろしう御座いますか。い も、私には勿體なすぎます。この場でどなた す。殿下の前ですから中をお目にかけること くれます。一分でも高い方にお賣りいたしま かいで御座います。 水ない 千二万雨なら載きます。 二千五百雨 殿艺 (淀科、三成にい関するがわ 一千雨なら歌きます。 五百扇は少し可義さうです。 もらう 管と別はそれを面白がる) のは残念で御座います。 他にありませんければ、 私 で買ってやらう。 はこの刀をい たいきまして らない。 五百兩層 三成様 ある

> 秀吉。 三成。三千五百兩。 淀君。 秀吉。三成、お前はとくしたぞ。曾呂利、 にあったら、五間でも買ひたくないな。曾西秀吉。この湯がお前の手になくて、他の人の手 曾呂利。この刀の僧値は外許りで中味は今です 曾呂利。はつ。 秀吉。三千三百雨。 Œ 秀吉、そのお前の滞代な面の皮でとすられちゃ 曾呂利。はつ。(ぬいて見ながら)よく切れさう 則。 買加 利、苦しうない。たをぬいて見せてやれ。 うとは思ひません。殿下はいかいですか。 から十瀬を一文こしても、私はこの人は買は はこのルはいくらなら買ふか 折角たんせいして限った銀紙が皆はげてし で御座いますね。(方で顔をこすって見せる) つて 曾呂利、それで賣っておしまひ。 三成に夏れ。 三千二百 就きます。 一百兩

何も知らずに

かえを吹く

曾呂利。はつ。(皆に刀を見せる)

のだな。世界にはお前

より

利口なものもある

三成、だがお前の命にくらべれば安

正則初め好どつと大ふ。三成苦笑)

笛を吹く男

三成。はつ。(平位する) ――纂――ものだ。大事にしまっておけ。

竹を吹く

一人が水にが

信を吹く

二人が来たが

ト人なな吹く

信を吹く 一人心男

流も來ないが

らうと申したさうです。夢は感心しきつて、 なつて、元の天狗にもどり、どうだ、驚いた 大きくなつたさらで、あすこに見える山より 見せようか。第は大きくなつて下さいと云 ればおどろいたと思って、感心しきつて見と うと申したのです。それなら一つ見せてやら れてゐましたら、又めきめ も三寸程頭が高くなつたさらです。弟、 ったのださらです。すると、めきめき、めきと ことを無上の光紫と思ふことが門來るでせ を崇拜し、あなたに食はれあなたの肉になる 藏けますか、羽見田來れば私は本質にあなた。然と 物はからく、と笑つて、そんなことが出來な 云ふわけにはゆかないでせらと云つたら、天 いでどうして天狗になれるものかと云つたの はいくらあなたが偉くつても今すぐなれると さくもなれる、と云つたのです。其處で は、大得意になって、元より俺は、大きくも小 ふことは信じられないのですが。すると天狗 ります、本當ですか知らん、私にはさら云 B さまになると、無極に大きくもなれ、小さく なれる、質に不思議な偉い方だと聞いてを 入きくなつて見せようか、小さくなつて それで、弟はそんなら一つ拜見させて き、めきと小さく

おったまげてしまった、(音をふりながら) 質になったまげてしまった、(音をふりながら) 質があったまげてしまった、(音をふりながら) 質がつたまげてしまった、(音をふりながら) 質になったまげてしまった、(音をふりながら) 質になったまげた、質になった。質にない、変になったまげた、質になったまげた、質になったまげた、質になったまげた、質になったまけん。

はか笑ふうますり

秀吉。 曾呂利。其處で弟が申しますのに、しかしい する、さう天狗は云つて段々小さくなつてゆ IJ do うです。どうだと天狗は、弟の手のひらで云 天狗は弟の手のひらを廣げさしてほんとと て行ってそのすきをねらって、いきなりばく く。それを感心して見るふりして顔を近づけ ったさうです。 弟は、實に感心しましたが のやうなものが、がきとってのひらにのつたさ んだかと思ふと、五寸位の天狗さまの人形 るやらになれますか。なれないでどうする。 れないでどうする。程のこの手のひらにの くらあなたでも小さくはなれないでせう。 つと、弟は天狗の首をかみ切つて、あはつ つと小さくなれませんか。なれないでどう 馬鹿だな、貴様は。もう澤山だ。 te れ

あはつけと笑つたと聴します。
ました。なんとおふ馬鹿な天狗なんだらう、まんとおふ馬鹿な天狗なんだらう、なんとおふ馬鹿な天狗なんだらう、はんとおふ馬鹿な天狗なんだらうではつ、あはつはつ、あはつはつと笑ったさうで

秀古。(立ち上り) 用かしたぞ。曾昌利! お前の思古を感謝するぞ、お前の話をきいて信はの思古を感謝するぞ、お前の話をきいて信は通りだ。皆もう死ぬのはやめる。そして信よびしる。値はもうこゝにがんばつて「俺の方」でしる。値はもうこゝにがんばつて「俺の方」でしる。値はもうこゝにがんばつて「俺の方」でしる。位はもうこゝにがんばつて「俺の方」でしる。ではなるこべよろこべ。曾昌利「蹇美にこの方」を中るぞ。

には、「では、できない。」では、「できない」で、「おりました。(万をおしいたでく。そしら御座りました。(万をおしいたでく。そしては、「できない」では、「できない」では、「できない」では、「できない」では、

秀吉。清正、正則芝、さつきの他の言葉を氣に秀古。清正、正則芝、さつきの他の言葉を氣に

阿元達。(不伏し)ありがたう御座ります。 落て達。(不伏し)ありがたう御座ります。

先生。え」。

とてもかけませんからね。折角で

先生。しかしそんな商賣人があつたら、私な 男。それは結構な御考へですね。 男。それではどうしてもかいて競けないのです ねる。 私も作家の一人として、作家の未來な学敬す か原偽が出来た時、それをある人の手にゆだ るやうに注意してもらひたいものですね。何 期前する。そしてそれをその場でせり賣りす あつめて、それをあなた方の集つてゐる處で うに出來、不出來にかゝはらず、一枚いくら 向くのを買ふことが出來ますからね。今のやい。かられ。そしてあなた方も自分の雜誌に丁度かられ。そしてあなた方も自分の雜誌に丁度 利ですね。書く方り何も無理せずにかけます なりとる。さう云小商人があったらお互に便 る。そして手数料をその内から五分なり七分 ときまつてゐるよりその方が正常でせう。 んかに先に不愉快を感じるかも知れませんが ね。今のまへでは作家が可哀さうですよ。あ なた方の方ではいらなくなればすてればいる 面白い考へでもありましんかられ。 せうがれ。 その人がいろくの人の原間を一手に

> 先生。さよなら。 男。それなら失聴します。 、男、退場ったださら さよなら。

先生。この上かいされてたまるものか。いくら 東はしないぞ。 お人よしだつて、 (青年、登場) もう何と云つて來たつて約

青年。先生。 お年。える、何處も斷られたのです。それで實 先生。それは困つたね。断られたのか。 年年。先生、失敗りは日でした。 先生、あく君か。どうした。 先生。 は昨日から何にも食べないのです。 切つて風にからうと思ってゐるので かへつてそれはその方がいくかも知れな もう思む

先生。 先生。 青年。それで誠に申しなれます がわからない。まあいる、この本でも持つて して戴きたいのです。 さらか。今、妻が居ないので金のあり場 いくらいるのかね。 五間あればはれます。 が、汽車はをか

> 青年。 ら、除分には上げられない。 結構です。 それなら襲いてゆきま

す

青年。 先生。 先生。れも身體を大事にしたまへ。 ありがたう。さよなら。お身體和大學に。 あく持つてゆき給へ。 (青年、退場)

先生。 まあこれで一先づあいつもかたがついた

青年二、一寸御願ひがあって上つたのです。 先生。君か。何か川 青年二。先生 (青年二、

春年二。一 先生。なんだ。 寸二十圓 りなしてだけないでせう

行って賣り給へ、五関位にはなるだらう。實 春年二の私ももう上れ 先生。困るね。 先生。それは君の困るのはよくわかるよ。 も質は人に が。何しろ妻が病氣しましたので。 僕の方だつて困るのだ。先日君にかしたの かりた心で、 まだ返せないのだか わけではない

华年二 110 それはわかつて居ます。しかし私も先

は作も二十間にり文達に代金してゐるのだ

## 野島先生の夢。

この一篇を君に捧げさしてもらふ〉
(千家元熈兄に、君の詩はあまりに僕を喜ばしたから

日告老 は十一月二十日迄、脚へつ、同三十里板がある。右手に本調がある。黒板に (野島先生 ŋ 何か書か る。 芝、小説一つ、十二月五日芝、 同十日近、脚本一つ、あとは 正面に入口があつて、 いてある。一人の男登場 いてゐる。 の書籍の 書き担意 罪な西洋間。 ひぎりしてる その左手に 日記 初 先法

男。では、ないが、かりかへり、なんです。 先生。(筆をおき、ふりかへり)なんです。 発生。(筆をおき、ふりかへり)なんです。 男。 佐生!

男。そんなことをおつしゃらないで、どうぞお して、 すから ひしたい心です。 駄目ですよ。 是非先生に ね 五月なの de 'n 3 かいて繋がないと国 れませんよ。 私の方の豫定が御座いま れを御覧なさ だ た何にも 40 H ないので 今時 日子 るの -

-}-

たら、

事質、作者が参ってしまひますよ。今

先生。それは君の方も 男。国りましたな。どう との頃る を立ててゐたのですよ 雑誌記者ですね。質は今、 とを一々聞いてゐた川にはどんな犬才だつて くたばつてしまひますね。 ね、 僕の方はなほ国 は雑誌が多すぎますね おは りますよ。 300 リかも知り 大きを殺すものは 私を助ける 君芸 一たいどうも オレ ると思っ 廷の云かる ませんが

り、ほりましたな。とうも。和を助ける て是非書いて下さい。 先生。駄目ですよ。 先生、それも転目ですよ。

男。折角と、まで外たのですから。 先生。それは君の勝手ぢゃありませんか。 先生。僕の芳だつて質は引受けずぎて困つて失生。僕の芳だつて質は引受けずぎて困つての上引受けずるのですよ。この上引受けずぎて困つて

よ。 の日本に から あなた達の方だつて、 l) もいさぎよく引受けたがる質があるやうで よく 1.1 ななけ 雑誌記者の罪です れ この ばよかつたと思はないことはありません ね。 あ オレ IJ 引受けたあ は損でせら。讀者だつて一夜づくり ましがや、 ませんがね。 い」奴等 の間で お互に考へものですね。 とではいつも、引受けな ねる物論、引受ける方も ない なてい つい日本人にはなんで 0 のをかいてもら その罪録 の生気

雑誌の窓 を一手で買ひしめるのですな。 や、おれに面白くあ 聞きます し金を除計出せば雑誌記者の云ふととはよく L も而自くありませんね。一つ雑誌仲間で れから同じ人間があつちこつちに顔を出すの いことにしたらどうです。さもなければ作者 0 誌の為にも反っているでせう。 て、一人の人には一月に一つ以上たのまな 作ばかり讀まさ かられ。さうしたら日本の文壇の為 い」でせら。 オレ りません ち 少し 4 可いさうですよっかはい 佐餘計出したつて 今の作者は少 今のやうち

先生。それは困りますね。今のは難談です。別の何でといって私の難誌に出してもよろしう御座いますか。

0

は

他の云ふことを聞け、

今のまし

でゆけ

先生。いや、書き損ひ許りし いてしまはないと氣になるよ。見たまへ、 もう続い目がおきだから の通り独約があるのだからね。 つ許りは断ったのだよ。 何かかいていらつしやるのです のをか ね。 やり なけ ともかく いれば 切れれ それでもあと なら はしない 早場く しかし

青年三。何をおかきになるのです。 だよ。 管をおかきになるのです。 だよ。 管がは可及さうだよ。

音年三。「今日連」と云ふのは珍らしいものですかものをかいて見たが、面白くゆかないのでやめてしまつたよ。

古年三。「今日選」と云ふのは珍らしいものですな。
な。「今日選」が 演説した 所を かいたのだが先生。「今日選」が 演説した 所を かいたのだが たましながら) 「日本のででるのを 恐れるものを しながら) 「日本のででるのを 恐れるものを しながら」「日本のででるのを 恐れるものを しながらしいものです

類にとつてよろこびだ。

同時に各國にとつて

用の地球の

一部分に存在してゐることは人

る人間だ。働かうとしてゐる人間だ。との

らぬ。 の未來をたくさうと思ふも れることもある。常國强兵、そ ば日本の未来は恐ろしいぞ。 人類にとつて有益無害の國民だ。文明な國民だ為 い益にたつ民族であることを示さればなら でぼすぞ。我等はむしろ人種にとつて害のな くしてひがみが強くなりすぎると反って國 ものだぞ。又黄色人 はあられないぞ。命まうけも だ。 てなくて呼ばない民だ。おく、人類にとつて 平和の民だ、そして文明の民だ。人類にとつ Vo かし命のない旅人は泥棒を恐 人間の生命を領敬しない人種ぢゃない。 真面目に真剣に人類の文明の為に働いてまった。 黄色人種は決して恐るべき人種ではな 武器をもつた旅人は反つて泥棒に殺さ 命のある旅人は泥棒を恐れなければ 種だと云ふ自覺をつよ のは、風を亡ぼす 決して彼心して わるく れだけに日本 なくつてい

少しも働きない精神的の仕事でかて。 黄色からきなければ 日本は 亡びるぞ。 不和の 戦知らさなければ 日本は 亡びるぞ。 不和の 戦がらさなければ 日本は 亡びるぞ。 不和の 戦がらなければ 日本は 亡びるぞ。 不和の 戦がらないだ。とのととを世界に事質によつて

青年三。(飯を食ふに忙しく れば、 人だい したがつてゐる。君はさうは思は ておない。 僕に認信的にも日本の未來を心配するよ。今季 なかつたが、思ひますよ。それでその の日本はまだ人類的に必要な仕事を一つもし にはならないのでやめてしまったよ。 んなことを云ふのだが、部も を つてゐるものはこの作だけ どうしたのです。 ことを示さねばならぬぞ。このことを真に 間け、 も實に實に必要な、大切なものだと云ふ の存在が自色人種にとつても人類にと 聞きく 他の云ふことを聞 そして人類の意志に戻ること計 いもないのだ。 だからつまり沙居 け一「今日蓮」はこ って碌に開 石もぶつけなけ 俺の云ふこと 脚本は いてる

青年三。 先生。 先生。 てしようと思ってゐるのはこの僕だけ 身體も中々大事だより ともかく、日本でさら云ふ仕事を自覺 やぶいで捨てたよ。 滑橋日進」と云ふ 先生はそれなら今日 (治々しく)情しいと思ひます。 情しいぢやありません いと思ってくれる 所から 連 は 僕

に申し上げるのはわるいことは知つてゐます わけにもゆかないのです。こんなことを先生 さもないと宿を深ひ用されさうなのです。 生にお願ひするより仕方がありませんので、 れに子供も、病気なのですがいる。

先生。因

先生。国ったね。 青年三。どうも思はしくありません。 先生。君か。身體はどらだ。 青年三。先生 (青花、 登場が

先生。困つたね、それは。それなら仕方がない。 青年三。上野の公園で野宿してしまひました。 先生。それで昨晩はどうした。 青年三。それで昨日家を逐ひ川されたのです。 其處に休んで居たまへ。今うちには誰もゐな を食はないのです。それで先生の處へ上れる いのだ。飯をとつてくるからね。 金がないのですから。それで昨日の朝から飯 っ

先生。病気がや仕方がない。慢もどんく、原稿

らにかけないので金がらまく入らないのだ。 がかけるといくのだが、この頃どうも思ふや 青年二。どうもすみませんね。

をかくから待つてゐたまへ。

本屋に入れて念を借りてあげよう。今、手紙を

いからからしよう。僕のこの本をいつもの古

ったね。しかし君の困るのも無理はな

先生。さあたべたまへ。今茶をわかしてくるか (先生退場、まもなくおはちやお膳をも つてくる)

先生。(手紙をだまつて見てゐる)君、こんなと 青年三。すみませんね。 とを云って來た奴がある。この頃、僕が命に タナクなつたと云ふのだ。命をほしがつて なにいいさ。(退場 (まもなく郵便と茶をもつてくる)

先生。困つたな、どうも。

(青年二、起場)

先生。さよなら。

毎年二。ありがたら御座います。さよなら。

にしたまへ。

先生。さよなら。君の奥さんによろしく。大事

ありがたら。

れならこの名刺を持つてゆき給へ。

人ではないのだから、僕も質は困るのだ。そ 二十圓や、三十圓の金はどうかなるが、君一

青年三。先生、私は之からどうしたらい」でせ 乞食にでもなれば、他は金はいらなくなるが、 日でも生きてゐたい。馬鹿々々しい。 になって早く死ぬよりは悪日云はれたつで一 食になれと云ふがいるのだ。しかし係はを食 位なら自分からを食になって、他のやらにを 変子を持つてゐる以上は金がいる。しかしと んなハガキをよこす奴はどうい親のすねを噛 だ。作が乞食助主にならない限りは食をほし の命のほしいのは、したいことがしたいから 金のために心にもないが作はしやしない。んな つてゐる奴にちがひない。こんなさとを云ふ こゝにからやつて住んでゐる以上は、そして がるのはあたりまへだね、君。君とふたりで と云ふのだ。馬鹿な奴だ。俺は命はほしいが、 いるくくだらない創作をするやらになった

先生。国つたね。當分僕の處に居たまへと云ひ 50 で見よう。 少しの金ならどらかするよ。友達にもたのん たいが、僕の處には女子供がゐるかられ。 それなら君は何處か海岸へゆきたまへ。病月

帯年三。米僧に御氣の報ですね。 先生。なに、大丈夫だよ。しかしさしづめ食が

でしまふのだから、

どつちがいる

かわから

中々かけない。尤も暇があればあるで遊んなく

だよ。

や困るね。もつと他をたのめばい」と思ふの

(黒板の方を時々見て)しかしあ

無名な人でいく人がありさうなもの

女中。鯸系が來ました。何か買ってくれと云って來ました。 変切り入ってゐないな。あいつはいつも財産 変切り入ってゐないな。あいつはいつも財産 をのこらずもつて出あるく奴だからな。と云 をのこらずもつて出あるく奴だからな。と云

處に十銭ないかねの

がいつも二十段が、三十段ためると、繋が異な中。はい。(退場) できなったらう。あいっのだ。もう五六十段はたまつたらう。あいっ先生。うちで一番企詩は女中だよ。時々借りる先生。それならそれで何か買つておいてくれ。

华三。

私の原稿を世話して戴くわけにはゆ

3

きなことをしてやるのだがね。

のだ。もう五六十圓はたまつたらう。あいつ。もう五六十圓はたまつたらう。あいつ。をしてしまふので、たまつたこともなく、ため 先生をしてしまふので、たまつたこともなく、ため 先生ってゐるのだから困ってはしないのだ。今困 だってゐるのは約束の仕事が出來ないことだ。 話がってゐるのは約束の仕事が出來ないことだ。 話がらなつちや破れかぶれだ。しかし其處でい 青年からなつちや破れかぶれだ。しかし其處でい 青年

を指したって賣れるわけもないのだが。 しかし雑誌思者に穴はせれば無理もないのだ。賣らなければならないかられ。尤も しのだね。まあそれで得してゐるのかも知れたのだね。まあそれで得してゐるのかも知れたのだが。一般ではないが。本を出す度にないがる。本を出す度にないるをできないのだが。本を出す度にないるとの内には皆に養想でから氣にもしないがね。その内には皆に養想でから氣にもしないがれ。その内には皆に養想でかられて限にながれ。その内には皆に養想でかられて限にながれる。その内には皆に養想でかられて限にながれる。

先生。世話したいことは世話したいが。そんなだね。もう少しい」ものをかいてくれると世だれ。もう少しい」ものをかいてくれると世だれ。もう少しい」ものをかいてくれると世だれ。もう少しい」ものをかいている。

青年三・私だつて世間で数迎してくれれば勇幸年三・私だつて世間で数迎してくれれば勇幸なり出ます。さうすればいるものもかけると親も出ます。さうすればいるもどうせ幾表は出思いますがね。かいてゐてもどうせ幾表は出来ないのだ、途にもならないのだ、後代はお來ないのだ、途にもならないのだ、後代はお來ないのだ、後にもならないのだと思ふと勇氣が出ると明されば勇力を表して、無事ないのですから、困り理な勇氣が出たものになるのですから、困り

先生。まあ、紀ながにやるのだね。 生年命の問題ですからね。 生生命の問題ですからね。 生生のの問題ですからね。 まっま。

先生。別つたね、どうも。ともかく困る人が多すぎる。 だも 文士や講家が ものにならない 歌声源 他のことをしないでは金に困るのはあた 間、他のことをしないでは金に困るのはあた 間、他のことをしないでは一般に困るのはあた でない しかし ではどうも自分が 不合理に なに困らないで 來たのだから、あんまり偉い ことに云へない。だから僕は斷りたい時も斷っことに云へない。だから僕は斷りたい時も斷れないのだ。

**光**生。 是年三。 先生。なに、君に毎月十圓位はまだ送 よろこんで出せるよ。 沿でもうおしまひだ。 あとは りなら僕だつて男です、どうに 月々きめて か 本當だよ。僕は君達の役に立つ 本當ですか 野たれ死もしますま 川方 2 めるが、 何と言って來て れるよ。

寄年三。それでつまり私を置くわけにはゆかな いと云ふのですね

先生。まあ、正直に云へばさうだ。妻子がある 青年三。十間はどうしてもからります。 からと云ふのは少し不正直かも知れないね。 いくらあつたらくらせるかね。

先生。それはさうだらう。との頃ぢや十圓ぢや り登之人が多いから困るよ。僕は之でも五十 **買に親からよこすのだからな。しかし無写** 云はれると困るのだ。何しろ僕の周聞は僕よ むづかしいだらう。おまけに病気ぢや。しか しさう云ってそれなら十個以上出してくれと

信用しないで、俺のうちにいくら金があるか、 ら、無理に承知させるよ。 生命と妻のいやな顔とは交換が出來ないからのと ならないのだ。其處へ又十圓出すことにする の内から三十五圓位はきまつて出さたければ とあいつがいやな顔するからな。しかし君の 一億あいつは他を

知らしてくれないのだ。どうせさうないにき

まにはひぼしになるのも而自いと思つてゐる ば僕達がひぼしになると思つてゐるのだ。た らん観してゐるのだ。あいつはさうしなけ なるから、さはらぬ神に祟りなしで、僕も まつてゐるから、聞けば反ってとつちの損に 青年三。先生は酒も煙草も上らず、電車にも浅 見ると僕の方が整澤者らしいよ。食ひ物なん も云はないのだがね。 かの党を落といる食はしておけば別に不平

青年三。先生、中々面白いものおやいりません のだが。

先生。こうだらうな。こうならあいつの鉄の浅 くないのは僕にとつてはわるくないのだ。 (女中、登場)

先生。さらか、御苦勞さん。 女中。門今歸りました。 (女中、退場)

青年三。お女中さんは何か買ひものに行つたの ですか。

青年三。それに御苦勢さんは少し可なしいちゃ 先生。いや、宿に一寸行つたのだ。 ありませんか。

青年三。先生の處のおくらしは隨分かいるでせ 先生。さう云やあ、可笑しいね。同じせになっ てゐる心だね。

先生。質分かくるね。まあ一百圓はかくるね。あ いつが中々餐澤野きだからね。しかし聞いて 先生。まあ、 青年三。よくそれでくらしてゆけますね。 をはられるよ。 女中、登場 出駄羅目だね。

先生。 多たに たよ。暑い時とちがふからな。 この頃はわりに悪るよ。徒歩主流をいめ おいりにならないでいう。

先生。 毒年三。先生はおいくつです。 よ。 先生々々と云はれるので、節とつた気になる まだ三十三だね。しかしこの頃は皆に

う。氣にしだしたら切りがない。それより日 もう本當から云へば三四百間以上借金し れるがね。本當に醫者にも見てもらへず、際 そしてうまくいつたら君にも少しは除記に送 本の未來のことを気にしてゐる方が氣持がい よく實家に用かけるよ。しかし金の話はよさ てゐるだらう。との頃は田かける度に豫時線 つかないので、よく親の庭に無心にゆくね 何かかくことになるね。しかしそれでも するよ。どらかしたいとは思ふけど。 いよ。何しろうんといらものをかくのだね。 いと中々親のそばにはよりつかないね。妻も 1.勿論、滋養分もたべられないのだか しかし妙なもので金に困らな

青年三。どうして先生、そんなものぢやありま

せん。あの女が女優になれば大したものです

さう云へばこなひだ電車で先生のものを

食つたらさぞけからうか

先生。国

った奴だね。欠張り食ひたい方かね。

先生。失識なことを云ふな。 た生。失識なことを云ふな。 たま、足りない所をおぎなひあつてゐますからね。 上りない所をおぎなひあつてゐますかられ。 先生き 続いていかられるますかられる。

青年三。どうです。かけましたか。 先生。かけるものかね。さうしやべられまや。 清岸にゆくとなると暫らくお目にかられませ んからね。先生、近頃浮氣はなさいませんか。 先生。失禮なことを云いな。から性しくつて 先生。失禮なことを云いな。から性しくつて は、女一人を持てあますね。

先生。君はとうだ。まだあの女の名前は見つけた。君はどうだ。まだあの女の名前は見つけないか。 まだ 後見しません。しかし あの女は青年三。まだ 後見しません。しかし あの女はでゆかなければならないのは考べものです。 あんな 女が ある世界から 死んでゆかなければならないのは考べものです。

先生。誰だらう。 光生。誰だらう。 がといって本當で

先生。しかしどうも君の話はあてにならないかられ。 られ。 です。だも僕は無流神者です。神にかけて本當です。だも僕は無流社をです。神にかけて本當です。神にかけて本當です。神にかけて本當

先生。君は無神論者です。死ぬともうその 特年三。まあ無神論者です。死ぬともうその 人間はおしまひだと云ふのが僕の説ですから ね。こなひだなんか徐程自殺してやらうと思 ひましたよ。あんまり淋しくつて。一人でゐ ると随分淋しい時がありますからね。そして どうせ自殺するならあの女に一つ離でもかけ できながないのですかられ。して うと思ひましたがね。質はまだその女の様を りたことがないのですかられ。しかしその りまはどうしても出ませんでした。どうもあ

話して見せます。

先生。関った燃だね。 先生。関った燃だね。 先生。関った燃だね。 先生。関った燃だね。 先生。関った燃だね。 先生。関った燃だね。 先生。関った燃だね。 たま。けしからん吸もあるものだと思ってかま したよ。けしからん吸もあるものだと思ってかま したよ。けしからん吸もあるものだと思って はいないがある。 をあるいでみたら、男と、女が繋び仰してかま したよ。けしからん吸もあるものだと思って はいないがらればいるましたと、 も発生と腹さんに似てゐましたと。 も発生と腹さんに似てゐましたと。

青年三。どうですかね、しかしともかくもあの機能は上野ぢやなかったのだよ。 機能は上野ぢやなかったのだよ。 ま年三。どうです。こうでせう。

青年三、どうですかね、しかしともかくもある が割めたらきっとなりますよ。なったら日本 が割めたらきっとなりますよ。なったら日本 でされてすれ、からに入れて日本中かつ ですかられ、こなひだジャン・ダーク なものですかられ。こなひだジャン・ダーク なものですかられ。こなひだジャン・ダーク なものですかられ。こなひだジャン・ダーク なものですかられ、こなひだジャン・ダーク なものですかられ、こなひだジャン・ダーク

先生。あいつは珍らしく、反對しないよ。君は 青年三。奥さんは大丈夫ですか。 被れたらう。僕も仕事し いのだよ。尤もあまり大勢來られちや困る。 ら一寸失敬するよ。 なければならないか

青年三。どうか。

青年三。先生、先生の頭ははげ出しましたね。 一(先生、原稿をかき出す)

先生。あゝ、はげて來たよ。 青年三。僕の友達に、矢張りはげて來た人があ りますがね。

青年三。それが滑稽なのです。何んでも頭を夜 通し外報にふれさすといると云ふことを考 てるますよ へて、壁に穴をあけて其處に頭を突込んでね

先生。それは本當か。

青年三。本常ですよ。こなひだ犬に小便をひつ 先生。その人の實驗した様子でやつてもいいが 青年三。どうですか。それはおまけかも知れま 先生。あはコムム。それは本常かい。 せんが。先生もなさつちやどうです。 かけられたさらですよ。あはムムム。

ね。しかしそれぢや碌にねられないだらう。

先生。そんなことはないだらう。一週間程前に

起だから。 しかし暫らく践つてゐてくれ給へ。今大事な

篠のかたまりを見つける。手にとつて見) 監青年三。 畏まりました。(何か本をさがす。) 慰 分原稿をよこす人がありますね。

先生。あるよ。

青年三。之ではたまりませんね。へよむ。そして ら」はおどろきますね。 「喰ひたい。食ひたい。食つたらさぞりから ふき用す)こいつは滑稽ですね。女を見て、

先生。おどろくだらう。

先生。別は元氣だね。 青年三。まるで人食ひ人種の小説ですね。こん おこすのにおどろきますな。はムムム。 を起す人がありますがね。女を見て食然をむして食然を 鹿に引きで、牛の歩いてゐるのを見ると食慾 はココム。私の知つてゐる女に、牛肉が馬 な小流を呼國人が見たらおどろきますね。あ

青年三。え、、人しぶりに思ふ存分食つたら元 たからね。 て云ふととはこの一月まるでありませんでし 気が出ましたよ。病気なんかどつかに行つて しまひましたよ。何しろ腹一ばい飯食ふたん

> 青年三。いえ、あの時も質は、奥さんが配膳し て下さつたので、もう一杯食べたいと思つた 君が來た時も、防分食つたよ。

先生。あはノム」。

所でやめたのですよ。あはゝゝゝ。

青年三。それはさうとして少しはいるのがゐま すか。

先生。ゐないね。しかし可笑しなもので二三年 もよこしてゐる内に、どうかするとめきく だ。 られ。それに妻の意見はこの頃僕の意見と強いり、 外だね。僕はもうよむ氣もしないので、ばら んど同一になつたからね。信用してもいるの てゐるのだ。さもなけりや、やり切れないか ばらとやつて見るだけだよ。妻は大概よむが とよくなる奴もゐるね。しかしそんなのは例は ね。要がほめるものだけは一寸よむことにし

青年三。さら云へばとなひだ或人にあつたら、 先生夫婦の話が出て、あんな件のいる夫婦は 本當とも、本當ともと大いに力を入れて贊成 しておきました。 ないさらだね、本當かいと云ひましたから、

青年三。まあ、さら云つたつて誰がやありませ 先生。それはどうも御苦勞さんだつたね 田來ない人間だと云ふことは示してやるよ。

よ。呪ふべきはこの天才につまらぬ仕事をた 17 れ 一雜誌記者がや。俺は片ばしから斷つてや 一生でやって見せる。 だが中々大變だ

青年三。それは誰の摩色です。ともかく大變でたる

先生。大菱だよ。からしちやゐられない。しか もない。限り築にはお目にかいつたことがな 衰弱になつたことも、不眠性になったこと 切つたことはないな し僕は一方至つて呑氣ものだから、 つでも終裕しやく i やくだ。 力を出し まだ神經

青年三。偉いですな。

先生。偉いだらう。だから僕は僕を讚美するも 豊をよこした奴があるがね。當らずと雖も遠 とと答 に向ひながら今に見ろと云つてゐる、まづい 思ひだし)こなひだ、骸骨がペンを持つて机 ないのだから公然と威張るわけにもゆかな からずだな僕は死ぬ迄には日本人は馬鹿に い。今に見ろ、今に見ると云ふのだな。 い仕事をやればい」のだが、それが中々出來 にとつては至極迷惑だ。しかしそれなら大き のに触ゑてゐる。同等あつかひされるのは僕 (何語

> 青年三、。 すよ。この日本の女の為に氣焰をはからちや さい。日本の未來を一人で背負ふのは無理で て居ますね。然しあの女のことを考へて下 先生は相變らず、自分のこと許り考へ

青年三。先生を彼女イズムに於ける先覺者とし 先生。どうも女を知らない一人者にあつちや叶然 一つお願ひがあるのですがね。是非き 肩をぬいで下さい。(間)さうそ、それから又 て私達は尊敬してゐるのですから、是非一つ はない。なんでも彼女、彼女だからな。 ありませんか。 いて戴

先生。 きたいので なんだ。

青年三。是非きくとおつしやつて下さらないと 僕の信用にからはりますかられ。

青年三。聽けなかつたら聽けないよですか。そ 先生。聽けたら聴くよ れは困りましたね。

青年三。 先生。僕はたのまれることは一體嫌 V になって、その旗あげに先生のものをやりた ですよ。實は僕の友達が今度芝居をやること 7= のまれることに確なことはないか それについては皆で先生に一度お目に しかし満更、おいやなことでもないの ひなのだ。

先生。そんなことか。そんなことならよろこん かりたい とかい のです。あってやって戴けま に僕のものをやるの

できくよ。しかし旗

あ 17

青年三。しかし是非、先生 云ふのです。 は利口ぢやない 800 のがやりた

青年三。それなら之からよんで來てもよろしい 先生。それは感心な心がけだ。 す。 か。 皆この近くに集って稽古してゐるので

先生。 伸問に入れたらどうだ。 しとも。君の云つてゐるあの女もその

先生。云はない。皆下手なの 青年二。 の話は決してして下さつては困 から。どうかそれならつれて來ますから。 駄目ですよ。 付金の は下手なの 小ります。 です

先生。よく饒舌る奴だな。何處まで本當で、何 青年三。 (退場 一寸よんで來ます。皆さぞよろこぶでせう。 しかし熱心は熱心なのです。それでは

處から誰なのかまるでわかりはし V 勝手にしろ。俺は俺の仕事さへして ムのだ。 (テ J ブルに向ふ ゆけば L

先生。どうも困った歩だね。君は。 お伴するがなあと思ひましたよ。 というと思ひましたよ。

大生、どうも困つた如だね、君は、 青年三。しかし先生、ある日根の小説家が自分 のことを正直にかいた作に、自分の態気が人 でったれて死んだら、どんなによかつたらう、 でうたれて死んだら、どんなによかつたらう、 でうたれて死んだら、どんなによかつたらう、 でうたれて死んだら、どんなによかつたらう、 が緩往生、疑ひなしだと云ふ意味のことがか いてあつたのがありますね。

先生。あるね。

先生。ある、俺の作だよ。 ないのですか。 青年三。あれは残害のお作ぜやないのですか。

人間は懶れむべき人間ですね。

先生。うん、爛れむべき人間だ。 青年三。ともかく光生に女優のいくのが出ると すゝめたらなりますよ。さう云ふことに趣味 すゝめたらなりますよ。さう云ふことに趣味 がありさうですからね。それに先生が。 がありさうですからね。それに先生が。

> 当年三。あの織で、夢のわるいわけはありま先生。どうして。 先生。どうして。

先生。魔のわるくない顔つて見たことはないん。

役者にするのですな。ある云ふ女を活 是非一つ先生にお骨折りを願ひたいものですせのにったき 質にすると日本國の名響になりますから る内に一度あの女の舞臺が見たいものです 為に大きな仕事が出來ますよ すね。僕も死んでも一つあの女にやつてもら なら ことはり聞く女優がゐたらい」でせう。東さ ね。萬々が一、産がわるかつたら活動寫真の へるやらな関本をかきますよ。日本の文歌の である。 が出ると、若い男は皆脚本をかきたがりま んの方は僕が引受けて、やきもちをお焼きに ね。先生だつている女優が出て、 ないやらに骨折りますよ。あ の」云ふ女 先生の云ふ 和

先生。ないことはない。しかしそれより大事なことはいく仕事をすることだよ。饗は日本のからにないわけにはゆかないのだ。さう云ふ仕事をしないわけにはゆかないのだ。さう云ふ仕事をしないわけにはゆかないのだ。

先生。それから 賞 色人種にたのまれてゐるのです。 青年三。 大きく田まずね。 生きない 難にたのまれてゐる。

先生。それから 賞 色 人種にたのまれてゐる。 それから 賞 色 人種にたのまれてゐるでせう。 背年三。日本にたのまれてゐるでせう。 まあさうだ。それから俺にたのまれてゐる。それから強烈の青年にたのまれてゐる。 るのでせう。

先生。それから変子にもたのまれてゐる。それから僕の余持になることをのぞんでゐる人からたのまれてゐる。日本に服場や美術館や高いたをほしがつてゐるものにたのまれてゐる。それから今後生れる人に、それから世界る。それから今後生れる人に、それから世界をひつくり返したい人に。

來ないと云ふのは腹が立つ。二三年で出來な 先生。處が中々出來ないので困つてゐるよ。出 書年三。それで出來さうですかね。

先生。お前はこなひだ電車で叔父さんのものをよんでゐたらう。

少女。ゐましたわ。娑心識をじろ~ 見てゐまな人が居やしなかつたかい。 な人が居やしなかつたかい。

少女。いやながれ。妾、太麗ひよ、ある人。先生。お前が女優になるといゝと云つてゐた

リ笑ひたさらな微するのよ。

少女。だけど氣味のわるい人よ。それに食ふにも困つてゐるのだから。 たれに食ふにも困つてゐるのだかられ。 焼身なのだかられ。

先生。お前のことを世界中で一番美しい女だとおうてゐたよ。 とぶつてゐたよ。 とぶつてゐたよ。

先生。あんまり嫌つてやるのは可哀さうだよ。

少女。だって嬢ひなものは仕ががないわ。 少女。だって嬢のなものは仕ががないわら、死んでおりとぶつてゐたよ。お前が大将になったら、お伴してよろこんで死ぬとぶつてゐたよ。

少女。叔父さん、妾に一つ芝居をかいて頂戴少女。叔父さん、妾に「きしる居をかいて頂戴先生。よろこんでゆくだらう。

少女。學校でやるの。 妻、かうぶふことがした先生。どうするのだ。

少女。妾、戦争大嬢ひと云ひたいのですよ。 少女。妾、戦争大嬢ひと云ひたいのですよ。 生。そんなことわけないぢやないか。いきな り、妾、戦争大嬢ひと云ひたいのですよ。

少女。姿のお父さまは戦争で死にました。です

のよ。皆よつて戦の話をして面白がつてるから、妄は戦争が嫌ひですと云つて泣きたいから、妄は戦争が嫌ひですと云つて泣きたい

なってる ました。 るのを変が幸地して聞いてゐますのよ。一人死んで でだまって。その内にとうくくたまらなくないなった って変い泣き撃出して立ち上って怒鳴ってやないのであるの。変い幸地して聞いてゐますのよ。一人

でしまふ) (初め、海鮮似してゐる内に、本常に泣い

先生。さあ、泣くのはおよし。芳子。(自分も泣

少女。変、もう泣きませんわ。愛は戦争の好きな人の處には死んでもおよめにゆかないのきな人の處には死んでもおよめにゆかないのよっない。

何かがはうと思って、少女を見一電氣に (どや / ~ と 大撃田しながら 青年三を光 (どや / ~ と 大撃田しながら 青年三を光 をかったながらない。 では (どや / ~ と 大撃田しながら 青年三を光

少女。どうでお人り下さい。(丁寧にお解儀すり女。どうでお人り下さい。(丁寧にお解儀す

先生。それなら二人で一つづつとつて來たらい子、椅子が足りないから椅子を持つて來てくれ。 ゆ女。はい。 サース・は、ほ、僕が持つて來ます。 った はい。 一次 はい。

女中。 なつた。世間にもて出したら堕落した。この かやめて、死んぢまへ」 お前のかくものはなんだ。 「私はお前が好きだつたが、この頃嬢 0 さらか。(受けとる) べし」かいてからカリカチュアを矢張り に愛想をつかされる。 丹手に持つてゐる紙きれと見くらべ、 (小僧、 げ し憐れむべし。今にバケの皮がはげて皆 のかくも 頭ははげる、同時にひからびる。 時うしろを見ながら て女中登場 ハガキが参りました。 る。野島先生は氣がつかない。や」た を見ながらかき、舌を出してそつと逃 おたんち 出來損ひの、 退場 そつと登場 恥ぢ知らず。 のの力のなきことよ。憐れむべ んぱ くたばり損ひの、 3 おろがす。創作なん かく。「野島先生の その末路や隣れむ くたばり 黑板の字を消 もうお前に っやが との頃気 ないに へぼ 机。 は 時書 だ

> 女中。 (ぼんやり立つて見てゐる)誰が書いたの な る。 し。今に化の皮がはげて皆に愛想をつかさ ものの力のなきことよ。憐れむべし憐れむべ 頭ははげる同時にひ まさかあいつではあるま その末路や憐れむべし」いやな奴だな。 からびる。 10 400 この頃かく 1 **\*** オレ

> > は、

御不在?

わ。

叔母さん

0

先生。 女中。 誰かこの室に入つたものはない (一寸顔を出す)存じません。

先生。 それならいゝ

先生。 をうつして見るが、中々見えない) そんなに頭がはげて來たかな。 叔父さん。 7 四五歳の少女、登場) 鏡が 15 首

少女。 先生。 少女。 先生。 炒 女。 俺の頭は随分はげてるか え、、随分うすくなりましたよ。それが なにしていらつしやるの。 おく芳子か。

先生。 少女。 先生。こんなハガキをよこした奴があるの るの 何かね。 どれ。(讀み)隨分いやなことを云つてく わ おたんちんばろおろがすてなに。 かしどうせほめた言葉ぢやな だ。

少女。

何語が。

先生。(立ち上り見にゆく)なんだ。「野島先生

(先生、苦く笑ふ。その時、

黑板に気が

0

どうしたの。

少女。 先生。 女。破いてよ。 いだらら こんなこと 何んでもない あ 1破いてもい」よ。

先生。 少女。どれ。(聲出してよみ、笑ひ)こんな じ畫がか 誰か呪つてゐるやらな気がするのだ。 そつくりよ。さら云 なんでもないわ。 もないがね。あの黑板が氣味がわるい を書いた奴は大概わかつこゐるから、 もうぢき歸つてくるだらう。 いてあつてよ。 ですがこの豊は叔父さんに へば板 ~ いにもこれと同 その のだ。 何んで ガ

先生。 先生。 少女。え」。 10 麗になったな。 大王よ。あなたの身體は呪ひの矢には不じ身だち。 です。大王よ。王様、 K る L かきながらご妾の信ずる大王よ、妾は跪 ているでせう。(消す)妾が呪ひにたいす おまじなひをかいて上げませらね。 嫉にも 大王よ、あなたの未來は祝されてゐます。 芳子、 ですが消して來ましたわ。 お前は可愛い子だ。 かいてあるか あるお前だね。 萬歲、萬歲。 お前点 は大變綺 之言も (黒板

少女。而白いお話でなんですの。是非お何ひ となんですの。と非お何ひ

先

青年三。な、な、なんでもないのですよ。(セキをする) 先生、もう、もう許して下さい。 をする) 先生、もう、もう許して下さい。

大生。それは形式のしいが、やつたあとで後続いても、それは別論よろしいが、やつたあとで後続しても、それは君達の責任ですよ。 情にしても、それは君達の責任ですよ。 であるれば和達が責任をもちます。 そんなことはあるわけはありませんが。

先生。僕は自分のものに自信はもつてゐます。 しかし時間的にはまだまるで自信はありませ しかし時間的にはまだまるで自信はありませ ん。又實際式ふと、自分ではある自信があり ますが、それが他人によつて演じられる時に、 ますが、それが他人によつて演じられる時に、 で生かしてもらへるかは知らないので す。それは君達によつて知らしてもらふより せ方がないのです。僕は自然に、そして反っ 仕方がないのです。僕は自然に、そして反っ ない。と、質は自然に、そして反っ

青年四。え、田來るだけ先生の御註 文通りにい青年四。え、田來るだけ先生の御註 文通りにい

ずに、出來るだけ勝手に、しかし表現と云ふこ 誇張していい、 勝手にやつてもらひたい。見えなんかかまはたいのだ。そして夢中でやつてもらひたい。 見物は石ころか、でくの場位に思つてもらひりです。 君達のもつて生れたやうにやつてもらひたい とは忘れてほしくはない。そして調子は少し いけど、見物なんか忘れてやってもらひたい。 もらひたいのだ。君達自身が面白がつてやつ やつてもらひたいのだ。君達の自由にやつて 生。 のですっ てもらひたいのだ。初め いけない。俗にやら 處がそ れ は しかしそれも自然でなければ 国るのだ。僕は君達の除手に れるのは閉口だけれど、 無理かも知れな

少女。之でおふきなさい。之は綺麗なのですか少女。之でおふきなさい。之は綺麗なのですから。

かりのですよ。 青年三。ど、ど、どうもありがたう。い、い、いり 大学によりなくはな ないのですよ。

の表現、あるいけば傑作です。 先生。つまりあれです。あの手巾を受けとる所

(特、笑)

たこ。 さいない できない ながれ ながら ながら そんな にお笑ひになるものちゃないわ

先生。 って下さ 君達のやりいくやうに、一番あたりまへにや ことがかいてあつたつてかまひま はれて見るのですね。そしてトガキにどんな 気でしまひまでやる位な勢ひでやってほし よ。見物が一人のこらず居なくなつても、不いのは、 んか、中でも自己流にやってほしく思ひます て田來上つたら大したものです。僕のも t のですよ。一つ田來るだけ我儘をやつこ、笑い 40 つて樂なことではないでせら。 なんでも 自己流に やつて ほしいの です おこるなよ。僕は悪氣でぶつたのぢやな かたくならないやうに。しかしそれは せんから、

先生。君差は甲林の郷らしい芝居の元和にならなければならないのだから、その信のむづなければならないのだから、その信のむづかしさには勝つながなければ駄目ですよ。ねまな、こうだらう。

のよくつていけない。自分で自分を支配する 先生。日本人は窮屈で、臆病で、お弟子根性が 青年三。え、え、さうで。

いだらら

青年三。あ、あ、ありがたら。 少女。それなら御一緒にとりに行きませう。

先生。どうか腰かけてくれたまへ。 (皆、笑ひたさらな顔をする。二人退場 まもなく椅子を一つづつ持つてくる)

青年四。ありがたら。

皆、腰かける、沈默)

をとりにやつてくれ。 芳子、お茶をもつて來ないか。そして水菓子 (青年三に) 君はいやに默つちやつたね。

少女。はい。(退場)

. 何かかいてくれと云ひに來たのです。 先生。君はいやにどもるね。喉でもどうかした 青年三。先生、そ、そ、それは本當ですか。 先生。あいつは僕の姉の子です。父は戰爭でな くなつたのです。今度芝居をやるといふので

皆、笑な

先生。なあに芝居すると云つたつて學校でや るだけなのだよ。どうせ碌なことは出來ない

先生。いや、そ、そ、そんなことはあるのだよ。

(皆、笑ふ)

青年三。先生、どうか質のわるいことはなさら ないで下さい。

先生。(わざと)そ、そ、さらだね。 青年三。おも、おも、おもしろい話ですね。 先生。ともかくその芝居の註文が面白いのだ。 皆が戦争の讚美をしてゐると、あいつがそれ そして今、泣真似してゐるうちに本常に泣い てしまつたので、よわつてしまつたよ。 なりましたと云つて泣きたいのださらだよ。 って妾は戰爭が大嫌ひ、妾の父は戰爭でなく を默つて聞いてゐる。とう~~たまらなくな

(皆、笑ふ)

青年二。先生はどうも質がわるい。(話をかへ) 皆、是非先生にお目にからつている人御 君で、この方が妙子さんで、この人がすみ子 やに聞くなつたね。之が田原君で、之が川中 話がらけたまはりたいのださうです。皆もい さんです。

先生。僕の方こそ。 青年四。どうぞよろしく願ひます。

青年三。是非先生のものがやりたいとよふので す。僕はよした方がいくだらうと云つたので すがね。どうも先生のものは舞臺上の約束に

> 特に出來ないことをやつて見ようと云ふ です、皆偏人で出來ないことがやつて見たい 皆、それでも先生のものをやりたいと云ふの す。まあ先生のものをやるのには丁度。 ば皆に叶はないにきまつてゐるのですから、 かなつてゐないし、田たらめだし、人気もない のださうです。どうせ皆に出來ることをやれ し、面白がる人もあるまいと云ふのですが、 スノな かな 少女、登場。皆にお茶をつぐこ ので

先生。なにがいるのだ。 青年三。ちよ、ちよ、丁度いるのですね。

青年三。いや、な、な、なんでもありません。 (少女にお茶を出されて丁寧に御解儀するなよ ないまない ここれではない かいき る。先生馬鹿笑ひをする

先生。あは、、、。記は徐程どうかしてゐる 先生。あは」」。話のついきを是非聞き 青年三。う、う、誰ですよ、先生。(茶をこぼす) ね。芳子、今面白い話があつたのだ。 ね

少女。よろしいのよ。へ手巾を出してふくい (青年びつくりしてとび上り、 を捜すがない。自分の着物でふからとす はんけ

青年三。お、お、恐れ入ります。

先生、笑ふ

妻。それはいけませんね。〈夫に〉あなたの芝 青年三。相變らずです。 妻。お身體どうです。 青年三。どうもないのです。 居をやるのですつて。

青年四。そんなら始めます。 変。さらおっ

先生。あく、この方達がやりたいと云ふのだ。

先生。え」、どうぞ。

青年四。私は病人なのです。そしてこゝに煎 れる)あい自分はこの儘にくたばるのか。水 らん。ある苦しい。水、水、水を下さい。喉 なたか水を下さいな。水を、皆不在なのか知 あ苦しい。水がのみたい。水がのみたい。ど 下宿の三農敷の室で。(寝る)あ、苦しい、あ 餅蒲園にくるまつて寝てゐるのです。素人の となった。 神様、助けて下さい。 ものめずに。助けて下さい、助けて下さい。 がひきつる様です。(起き上らうとしてたふ

若き女二。〈障子を一寸あける眞似して〉なん ですの。うるさい。

若き女二。もう默つでゐて下さい。店のさはり 青年四。どうか水をしたさい。水を。

> 青年四。水を下さい。水を下さい。お願ひです になりますからね。

青年四。あるる。僕は、僕は呪はれてゐる。水 若き女二。だまつていらつしやい、默つてゐな くれない。うるさがられる許りだ。よし、僕 せんよ。(障子を力を入れてしめる真似する) 下女がやありませんよ。水なんかあげられま いと遊び出しますよ。金をはらはないで。人 けてやる。あ、僕はもう生きてゐるのも、死 てやらない。今度娘が來たら、こいつをぶつ ものめずに死ぬのだ。死んでも誰も泣いては をなんだと思つてゐるのです。妾はあなたの ぬのもいやだ。來やがつたな。又あの娘が。 はもう追び出されてもいる、こんな家にはわ

來たらぶつけてやるぞ。 (若き女一、障子をあける真似をする。 手をおろす) 若き女一と顔をあはせる。びつくりして 青年四、缺けたコップをふり上げながら、

若き女一。御病氣はいかいです。叔父が何つて 青年四。あ、あ、ありがたう御座います、た、た 來いと申しました。 大變よろしいと、先生にどうか申し上げて下た。

青年三。き、き、計、せ、せ、先生なんて僕はかき 若き女二。い」え。ちゃんとかいてあります はしなかつたぢやないか

妻。ある、あれが芳子さんなの。 青年三。なぜあなたはかいてないとよってはく 先生。ちつとも怒つてやしないよ。芳子だって 怒つてはしないよ。 ないで下さい。どうか怒らないで下さい。 れないのです。侮辱だ、侮辱だ。先生、怒ら ょ。

若き女一。何かわたしに出來ることがあつたら 先生。さあやりたまへ。ついきを、 青年二、雄です、雄です、奥さん、雄です。 してこいと叔父が申しました。

若き女一。もう水がありませんのね、水を持つ 青年四。來ていたでいただけでどんなに嬉しい て來ませうか。 でせら。ありがたく思つてゐます。 (青年三、耳を手でおほひ、下を向く)

若き女一。水ぐらむ持つてくるのは何でもあり 青年四。いゝえ、よろしい。恐れ入ります。 ませんわ。持つて來て上げませう。 (コップを持つて去る)

居には殊に飢暴者がほしいのですよ。型なんな、気には殊に飢暴者がほしいのですよ。 か、やぶつてやぶつてやぶりぬくのですね。 のを失つては駄目ですからね。僕は日本の芝は 0 は それでその人がもつて生れた大事なも くけど、他人の云ふことを聞くのもい

青年三。 先生。さらさ、笑はれなければ 青年四。える、出來るだけは笑はれてもかまひ ませんからやります。 せ、先生、そ、そんなことをおつしやる 駄目

若き女一。まるであなたが女王の前にいらつし 敵ひませんよ。(皆、笑ふ) やる時のやうなものですわれ 前ですからですね。 先生。このを、を、女なんかに逢つち

ませんね。罪は矢張り先生にあるのかも知れ若き女一。しかしそれは先生の悪感化かも知れ

青年四。そんなら遠慮ぬきにして對話でもやつ て見て戴かうか。あまり御邪魔してもわるい

若き女一。あなたはさつき是非々々やつてくれ 青年三。そ、そ、それはいけない。

> です。 れは残酷です。僕は先生お一人だと思ったの とおつしやつたぢやありませんか あなたは僕の心を知つてゐるくせにそ

先生。是非やつて見せて下さい。 青年三。先生は實際たちがわるい。

青年三。 青年四。それならやりませう。 じていけない。お願ひだからいけない。そし それはいけない。それはいけない。断

少女。是非それは拜見したいわ。 青年四。どうだね、君。 たら僕はこゝにゐない。

のは

んなに神妙にしてゐますがね。そ、其は先生

、火に油をかける様なものです。皆、こ

青年三。それならやり給へ、僕も男だ。死を恐 れない男だ。やつてくれ給へ。是非やつてく れ給へ。僕は成佛する。

先生。あまり程度のひどいものなら僕はやるこ とを禁ずる。

先生。それなら一つやつてもらふかね。 青年四。(笑ひながら)なあに、至って無難なも のです。 しかし

青年三。なつて下さい。辛抱します。 若き女一。こゝで結構なのです。しか 王さまになつてよろしいのですか しまが女

青年四。 青年三。僕は本當に怒るよ。 青年四。 僕が君になつてい 70 力>

になってゐないのです て下さい。正直に云ふと作も役者も同じやう なら始めますから思い所があつたらさう云つ わるかったよ。計してくれ給へ。それ

特に挨拶しながら (少し空地をつくる。先生の妻、登場。

先生。丁度い、所に歸つて來た。之から對話 妻。唯今。皆さん、よくいらつしやいました。 ある所だ。山田君のかいた。

あなたがかいたの。

妻。まあ、おえらいのね。 青年三。え」、さうです。 青年三。なに、くだらないのですよ。

先生。今度、是非お前に芝居につれてつてくれ 妻。芳子さん、よくいらつしゃいましたね。 少女。叔母さん暫らく。こなひだから來たい、 と云ふのだ。 來たいと思ってゐたのですよ。

妻。是非一次 少女。叔父さんのお芝居はいつあるの。 妻。あなた、どうかなさつたの。顔が眞赤よ。 青年に。まだ、き、きまつてゐません。 緒にいきませられ。

12

AL

ば仕方がない。私は木や果物に一寸

てくれたが、名前は考へたつて話す相手がな

いろのものに名をつけることを神様

は計場 はい

私をは

なんだか淋しい。私は

この獣は、この果物はと云つて自慢して見せ と、見てゐると我を忘れるだらう、どうだ、

木登り大好き、 はねるのが好きだ

(神登場)

き聞れてゐる。一人の男草の上にねて 「樂園のやらな處、鳥なき、種々の 花院

元中<sup>5</sup> 男 をとして لح

脱点

がをどれば私

をどる

相手がない。美しいものを見つけても、 よろこんでくれるも 鳥も歌も皆仲間がゐて樂しさうに話してゐ それなのに作だけ一人だ。 0 はない。 High 俺には誰も話 い果物を見 よう。 してく

林魯 や梨の木

お前き 私はリスだよ、 葡萄 前が好きだ や、蜜桃

慢する。こんなにいろくな美しい花をつく そして神様は私にいろくのものを見せて自 の関はのこらず俺のものだと神様は云った。 つけても其に食つてよろこぶものはない。こ

ふ。こんなに可愛い小島や、美しい鳥を見せ ることが出來るのは俺が偉いからだらうと云

私なは

鬼で

どうだ、この美しいこと、この可愛は

馬が 獅子し 私もほえる が走れば私 から 吹えれば も走る

氣をつけて昨日考へたをどり 私の心はわからない。話しか たり、さすつたり をつけて見たり、 (立ち上りをどる) れない。だが仕方 した所 動物に名前をつけて、撫で がない。 が、 でもをどつて見 17 相 手には たつて返事も 無也理り にも元人 まるで

ほし がほし かわいた。水を一杯のんでやらう。(小川に口 しい。私が抱けば、私を抱 かる やうに、私は仲間がほし 今日こそ思ひ切つて云つて見よう。へをどるける ては困るから、満足してゐる顔してゐたが、 かられる。私は人がいいし、神様 と、自分のつくつたものを自慢して、私がそ そ私は私と話が出來るもの、私と喜びを分 れで満足しなければならないやらにきめて つものがほしいと云つてやらう。 カュ さあ、今に神様 けてのむこうま つてくれるものがほしい。(休む)ある味が い。私が愛すると愛してく J. い。私が夢中になれ いものにないかと云ふだらう。今日 がほしい。私 がやつてくる。そして私に何 心心がわ い。私の言葉がわ ば、 いてくれるもの れるも 緒に夢中に かるも K いつも來る おとら 0 がな のが 分 れ (265)

分骨折つた。太陽と星をのぞいては、 土と水が焼の三大傑作だ。 相變らず元氣だな。どうだ、水はうまいだ この水と云ふ奴を考へ出 中々俺も考へたも すには俺も随 空気を

青年三。もうよしてくれ、 お願ひだ。よしてく

青年四。女王さま、女王さま。死んでもよろし 男子。やって頂戴、しまひまでやって頂戴。 い。死んでもよろしい。 一たいどうしたの。

青年四。あ、あ、ありがたう。 若き女一。こゝにおきますよ。 (君き女一、水を持つてくる)

妻。大へんなのね。

若き女一。さよなら。 若き女一。それでは父上ります。 あ、ありがたう。どうぞよろしく。

青年四。(水を少しのむ)神様、 若き女一。その内、いつか上ります。(去る) 青年四。さよなら。又來ていたどけますか れたことを感謝します。(間、ありかは夢のは夢 神様、私は生ま

青年五。(障子をあけて入つてくる)どうだい、

青年四。相變らずだよ。

青年二。 青年四。ある、今、實にいる夢を見たのだ。 青年五。だつて君は嬉しさうな顔してゐるよ。 どんな夢だ。

> 青年四。女王さまが、御自分でことにいらつし 少女。もうよして頂戴。もうよして頂戴。安 つて姿を馬鹿にしていらつしやるのです。 はだまされませんわ。あなた達は皆ぐるにな て、 來て下さつたのさ。僕はもうありがたくつ た夢さ。そして御自分で水さへくんで持つて ありがたくつて凝が出た。

青年三。そんな、そんなことはありません。ぼ、 てゐるとあまり淋しいので、望んではならな を味って死にたいと思ったのです。一人で に一度でよろしいから心からの喜びと感謝 願ひを先生にだけお知らせしたいと思つたの態 て下さい。 です。せ、せ、先生お一人だけに。そして一生 い。すみません。すみません。僕は一生のお 生きはしません。皆して下さい。皆して下さ して下さい。許して下さい。僕は、もらなが 3 ぼ、僕はお嬢様がこゝにいらつしゃるとは思 いことを望んだのです。許して下さい。許し はなかつたのです。許して下さい。許して下 い。ぼ、僕がわるかつたのです。先生、許

少女。望んではならないこととは思ひません 青年三。ゆ、許して下さい。許して下さい。 わ。ですが、こんな芝居してまで。

> 少女。お叔母さまは一緒に來て下さいますか。 先生。許しておあげ。そして一度だけ病氣又舞 にゆくことを承知しておあげ。

要。え」、一緒にゆきませら。

青年三。それは本當ですか。本當ですか。先生、 少女。それなら、一度か、二度あがります。 い。(跪いて泣き川す) ぼ、僕は死んでもよろしい、死んでもよろし

青年三の友達智。萬蔵。萬蔵。女王萬蔵。 (芳子、妻によりそふ。女中、水菓子を持 つて來、入口に立ち止る)

(14, 11, 4-10)

## 億選は杉の林

協力はするが 獨立する。 修造は杉の林

協力はするど 獨立する。 権達は人間 神。まあ何とでも云ふがいる。俺にお前の心

がわからないと思つてゐるのか。お前は鳥や

21)

がほしくなります。

はお前に愛撫されるものを求めてゐるのだら 歌のよろこびをよろこびたいのだらう。お前 ありますが、あとでつかれます。そして休息 緒にはなれません。時々は一緒になれる時も

ていらつしやいます。私はとてもあなたと一 もらおちつきはらつて、何もかも知りつくし

神。處がお前は、低が今つくつてやりたがつて です。 ことをさして見たい。そしてお前が有頂天に たい、よろこばして見たい、あらゆる馬鹿な てしまふだらう。だが俺はお前を驚かして見 ゐるものが、出來ると、つい俺のことは忘れ て他のものに心を動かされるでせらか。 そのお心に一度でもふれた私がどうし

う。遠慮はいらない。お前の求めてゐるもの に、形と生命を與へて見せてやらう。 なたのものよと云ふものを求めてゐるのだら う。そしてお前の胸に顔をあてて、私はあ

神。お前は默つてゐるね。俺の機嫌を損ねるの る時がくるだらう。 前は、この俺に向つてさへ、男らしく立ち上き、常いないとすぎたのだ。だが今におの様にはお前は小さすぎたのだ。だが今にお 権の愛見のやうぢやない。権のありあまる力を表します。 の前に立つ時はお前は一個の奴隷のやうだ。 つと勇氣を與へておいたつもりだつたが、俺 を恐れてゐるのだね。さうだ、俺はお前にも

男。私はおちかひします。あなたより以上他の

ものを愛することは出來ません。

なるのを見たい。

神。それなら俺がゐるので滿足しろ。そしてを

どつたり歌つたりすることで、俺と話が出來

男。男らしく?

男。しかし私は、私と心を一つにするものがほ

いのです。あなたはあまりに偉すぎます。

るのに滿足しろ。

神。何とでも云ふがいる。俺のつくなものを見 男。私はあんな践 神。さらだ、俺が今お前に、女と云ふものをつ して牡山羊が牝山羊にガやれかいるやうに、 くつてやる、するとお前は男になるのだ。そ だらう。 お前はその女におやれかいつて子供を生ます しいことは決してしません。

(神、大きな岩を手の平で押しつぶし又大震 きなかけらをかきとり、 木を切り倒し、

> 男。..... 神。どうだ、氣に入らないか。 男。・・・・・(見とれてゐる) 神。どうだ、之をうつくしいとは思はないか。 其處に荒々しく彫刻を始 める

神。之を生かしてやらう。生きろ。 男。 男。え」、あなたは神様です。 神。之をつくることが川來る俺は神だと云つて 神。どうだ、お前はこんな美しいものを見たこ とはないと云ふだらう。 はい。 いゝだらう。

(彫刻生きる。おどろいてあたりを見る、 神を見て微笑む

顺。 柳。 刷。 友 女。 女 女。 地震に。 お前は地上に生れたのだ。 私は何處にゐるのです。 私は今近、どうしてゐたのです。 さうだ、地上に。 ねむつてっ ねむつてゐたのだ。

ifilit 聊。 女。私には何もかもわかりません それならからしたらわかるだらう。

さらだ。

よさは特別だらう。どうだ、之以上のものが やうな所に無限の味を出す所が中々むづか つくり出されると思ふかね。 のんでやらう。(のむ)さらだ、この味がない 干變萬化するのだから面白い。俺も一つ水をまれるほう すがに俺は神だけのことがあると思つた。第 たものだ。我ながら水を考へ出した時は、さ つて水をのむ時のよろこびとかふものは大し 一この清さだけでも大したものだ。又それが こんなにいろくへのものが育つことが出來た かつた。さらだ、之をのむと俺さへ気がせ だからな。どうだ、鳥も獸も、木だつて草だ いする。义之で身體をあらふ時の氣持の この水と云ふものを考 へが出し たので、

ては あつちとつ 7 0 のだ。そんな馬鹿者には、 があつたらそれは神の心を知らない、馬鹿 さうだ、之以上のものがつくれると思ふも このだ。そんな奴が水をつくつたら、 つくることは出來まい。又つくれない いゝえ、思ひませ れまい。こんな立派な園 へばりつくあくどいも さらすればお前なんか生き 木の葉一つだっ は生れる のきり 水学は ので わ

H

K

はゆかなかつたらう。

神。なんだ。 対様。

男。お願ひが一つあるのです。神。なんだ。

なのだ。を貰つてまだ滿足が出來ないのか。何が不服を貰つてまだ滿足が出來ないのか。何が不服神。お前はそれなら、こんなにいろく、のもの神。

男。何もかも結構なのです。ですが、私は淋し一

神。お前の話相手には俺がゐる。

男。私は話相手がほしいのです。
など、性を感じなれて、それでまだ淋しいのか。
をは、性を感じなれている。それでまだ淋しいのか。

男。それはさうですが、あなたは私にくらべて男。それはさうですが、あなたは秘様です。私は私と同等なもので、私が可愛がることが出來るものがほしいのです。ことが出來るものがほしいのです。

神。さうか。お前も矢張り相手がほしくなつたいがわかりません。一緒にあなたのおつくりになったものを讃奏することが出来ません。って彼等はよろこんでくれません。つて彼等はよろこんでくれません。

つたのだな。他だけでは満足が出來す、俺を讚美のだな。他だけでは満足が出來ず、俺を讚美

男。さうぶふわけではないのです。 株式 はお前に相手をつくつてやらう。だがお前はにはお前に相手をつくつてやらう。だがお前はにないもそのものを愛したら、別を受けなければならない。その時はお前は俺の云ふことればならない。その時はお前は俺の云ふことがわからなくなるだらう。

です。 それは御安心です。どんなものが出て來ましても私はあなたの御心に背くやうなことはありません。あなたの御心に背くやうなことはありしても私はあなたを忘れるやうなことはありしても私は御安心です。どんなものが出て來ま

をつくることが出來るのだ。をつくることが出來るのだ。 をがしているだらう。 處が俺は、俺をもへお前とでしているだらう。 處が俺は、俺をもへお前となってゐるだらう。 處が俺は、俺をもへお前ができるのを忘れるやらないではねられないもでしてることが出來るのだ。

のを越えてあなたの心は大きく深く美しいのせん。あなたがおつくり下さつたすべてのもせん。あなたがおつくり下さつたすべてのもなったがなったがなっている。いえ、どんなものをおつくり下さらうとあ

てゐるのだと思つてゐました。しかし今に

あの小鳥の歌を。

あの歌は神を讚美し

あの歌は私達を讚美してゐるのです。

なたの

るる處には神も必要がない

のです。

嬉れ

L

いことはない

のです。

私は今迄誰の為

女。 若々しさ、神様より たは力が强いでせらね。そしてあなたのその あ なたの手のお丈夫さらなこと。 ずつとずつとお立派です さぞあ

男。私をほめてくれたのはあなたが初めてで いでせら。私は時々あなたの夢を見まし せん。あなたの美しさは何にたとへ あなたの為なら私は生命 なたは夢より何倍美しいかわかり 30 情をしく あ ま

男。私はもらあ 女。私もあなたの為なら生命はいりません。 神の人形にすぎなかつた。今、私は一人の人数は「人の人 かつた。私には勇氣も力もなかつた。私は なたに逢ふ迄の私は、人間に生れたよろこび です。私は今でこそ私が、この樂園の王と 間、一人の男です。 の為にゐることがは 云ふことを知ります。そして鳥や野が私達 百分の一も知らなかった。私は男では なたを失ふことは出來な つきりし 傲りを持つた一人の男 ます。 お聞き

> 女。 らんなさい、 へ行つてし ま あなたが、類に ひました。 れ たら、神は何處か

吹える) れます。 こにゐるのでしたら、私はどんなに淋しいで る るて下さったら、私は安心して生きてゐら 私も神よりもあなたを愛します。あなたさ そしてどんなに恐ろしいでせら。へ あなたがもしゐないで、私が一人こ あくこはい。一男のそばに思はずよ

は勇まし す。 ません きな歌です。歌の内で最も勇ましい歌で こはいことはありません。あれば私の大好 あいつの走つたり、吹えたりする時の姿 ものです。 しかし私達には害はし

男。

男。 女。 女。ですが、恐ろし 逐ひこんでやりませら。 くことを自分の仕事にします。 から。私をおどかさないで下さい。 い胸をさわがせないやらにしませら。 んな聲は好みませんわ。 え」、さらして 大丈夫です。之から私 あなたが嫌ひなら、 い摩を出し 頂戴。私 あいつを何處か そしてあなたの はあなたの為に働 L ますわれるない いけ臆病な 利はこんなに たなの の谷に 便

> 今日初めて知りました。 すぎなかつたのです。處が、今は、あ つたり んなよろこびが れるあなたがゐる。私は生甲斐が出來た。 る。私の生命を自分の生命のやうに思つてく るる、私の力をたよつにくれる、あなたがる 神にとつてはあるかなきかのあは てねればよかったのです。 たのです。私は一人で歌をうたったり、 も働く気にはなれなかつたのです。 こんでく いてやつてもよろこんでくれるも して神と、神のつくつたものを讚美し れるのは神だけでした。そして私は 人間に與 そしてそれをよろ れてゐることを れ のはなか 私が働 なたた

男。あれが、その獅子だ。俺が追っぱらって來 女。 てやる。(退場 ある、怖いものがやつて来ましたわ。

の人は何歳 ぶつた。私はそんなに美しいか知らん。あ の丈夫で早いこと。私は美し くればい」のに。まあこの花の美しいこと。 の人を あの人の身體の立派なこと。そしてあ 一つおどかしてあげよう。 いとあの人は (花をあ

(神然場

女。 女。 男。之でもたべたらどうですか。(葡萄をとる) 女。 男。 女。 男。神様は何處へいらつしゃいました。 神。もう俺には用はないだらう。二人作よくし 女。まあ。 神。それはあすこにゐる人がらつつてゐるの 女。さらですか。そしてあの方は。 神。それはお前がらつつてゐるのだ。 女。(顔をあらひ)まあ氣持のいること。(のみ) 神。さうだ、俺によびさまされるのを待つてる て立派な子供でもつくるがいる。(退場) 水をのんでごらん。 た。まあ、この水で顔を洗つて、そして一杯 まあおいしいこと。まあ美しい人がゐます 待つてゐました。 本當においしいものですね。まあ綺麗な花は ありがたら おいしいでせら。 ちつとも。 あなたは腹がへつたでせう。 利は存じません。

女。やつとわかりました。私は今迄生れる心を

女。私のものですか。 男。 男。之等は皆あなたのものです。 男。今に数へてあげませう。 男。製。 女。え、私、皆大好きですわ。 男。お気に入りましたか。 女。あの鳥の綺麗ですこと、いゝ聲でなきます 男。ですけどもつと綺麗なものがあります。 女。まあ綺麗ですこと。目がさめるやう。 男。薔薇です。 女。之は、 女。さうお。何處に。 女。あれは、 女。まあい、香がしますこと。 女。之は。 罗。 女之れ 男。牡丹。 男。藤でナ あなたと私のものです。 がありますこと。何といふ花ですか。 あやめ。

女。红

男。いいえ

男。其處にうつつてゐるぢやありませんか。

男。そら、その泉の中に。

なにもありませんわっ

女。一番美しいものは何處に

なかったのです

男。え、話相手もなく、よろこびあへる女も

女。お一人だつたの。

ったっです。

男。一人です。この地上には人間は私きりだ

女。私達のものなのですか。そしてあなたは今 男。 女。たべるのが勿體ないやうですね。 あなたの手は實に美しい。

女。この色の美しいこと。之はなんといふの。

女。私にはわかりませんわ。それより、其處に

はどんな花よりも美しい。

く、その日は星よりも美しい。その類と一様で んか。はこが良くつて、顔は神様よりも美し

ある美しい木の實をとつて頂戴。

迄れといらつしたの。

女。他に何もうつつてゐませんわ。あくわかり いゝえ、其虚にうつつこゐるぢやありませ (268)

ました。あなたが一番美しいのです。

男

男。

\$6<sup>1</sup>

おしい。(耳をかたむけ)おしい。

こへゆきました。 俺は知らない。

男。それなら逃げたのでせらか。私を嫌つて。 神 男。 知らない。 あなたはなんでも御存知なはずです。 處が俺は知らないのだ。

男。道に迷つたのではないでせらか。 神。 男。 ってくるだらう。 知らない。だが大概大丈夫だらう。今に歸か 何かにさらはれたのではないでせられ。

男。あゝ、あなたがどうかなさつたのでせら。 たってい」ぢゃないか。 知らない。もしそんなにあれがゐなくなつ 知らない。だが大概大丈夫だらう。あんな のはみなくなったってさらおどろかなくつ

男。いくえ、あれを返して下さい。私はもうあ 神。いろ~一珍らしいものがあるので、それを 求めながら何處かへ行つたのだらう。だが今 て困るなら、かはりを一つつくつてやらう。 あなたは何處かへかくしたのです。 の人なしには生きてはゐられません。きつと の の で なるよ。安心して、おちついて、特 男。おーい、おーい。何處へ行つたのだ。早く

男。え」。どうかしたのですか、あの人は。ま 神。そんなにお前はあいつが懸しいのか。そん (泣きさうな際になり、 さか、あなたが殺したりはなさらないでせら なにまでお前はあの子を思つてゐたのか。 狂気のやうによぶ ち走り、こつち走

神。承知した。

男。

(女、泣きながら出てくる)おーい、おーい。

(男は駈けずり廻りながら叫びつ」退場)

女。あなたはなぜ、あの方をとめて下さらなか

つたのです。私はもうすつかりあの方を信じ

ることが出來ました。どうかあの方を早くよ

神。お前を愛してはゐるやうだ。 神。大丈夫。俺は自分の自慢の作品をさうたやだなない。 亭。 男。私をさがしに行ってくれたのですか。それ 神。お前の歸りがおそいので氣にしてゐた。 男。それなのに何處へ行つたのです。 男。本質に何處に行つたのです。あの人は私に では私は之からさがしに行って來ます。 あふのがいやで逃げたのですか。 すくは殺しはしないよ。 前をさがしにでも行つたのではないか。 かも知れない。もう少し待つてゐたらい」だ お前がさがしに行ってゐる間に歸って來る お

神。安心しろ。俺の云ふことを聞けば、お前達 女。お許し下さい。お許し下さい。 神。駄目だ。もう少し辛抱しる。俺はあの男に、 女。あの方は私がこゝにゐて、よろこんで迎へ を幸福にしてやる。さあ早くかくれる。 返してしまふ。 もどしてしまふ。さもなければあいつを土に だ。俺の云ふことをきかなければ、元の木に 俺の力を知らしておく必要がある。 びもどして下さい。

なって来ておくれ。私はもう気になっておつ としてゐられません。もし私のゐない内に歸 って來たら、こゝに待ってゐるやうに云って 神。早くかくれ 女。 せんわね。 それでも。

てあけたらどんなにお喜びになるかわかりま

下注さい。

とめる) (女姿をあらはさらとする。神それを

(271)

酮。 神。その花をどらするのだ。 女。(花をあみながら)えく。 お前は嬉れ しいか。生れたことが嬉しい

女。とで髪をかざつてあの人をおどろかさうと

神。別に用ぢやない。たど俺は自分のつくつた 女。何か御用なのですか。 神。あの人はおどろくだらう。そしてよろこぶ だらう。 思ひますの。

神。さらだ、隨分よくつくつてあるだらう。 女。あの方もあたたがつくつたのですか。 つた俺を讃美したいのだ。

のを見るのがたのしみなのだ。お前をつく

神。俺はなんでもつくつた。時々はくだらない ものもつくつた、時々はすばらしいものもつ

神。さらだ、あれは俺の傑作の一つだ。 女。獅子もあなたがつくつたの。 つと、恐ろしいものになりますよ。 あの人の方がずつと勇ましいわ。 だがあの生々した勇ましい形を見ろ。 いやなものをつくつたのね。あれは今にき

女。

あれは勿論、俺の第一の傑作だが。

神。大丈夫。今、あの獅子を谷間に逐ひこんで、 女。あの人はどうしたのでせう。まさか、 神。それはありがたいね 女。それからこのいろ~~の花をつくつたり小 獣にどうかされはしないでせうね。 鳥をつくつたのは感心してあげますわ。 て珍らしい花か、果物でもさがしてゐるのだ るるだらう。それともお前を喜ばさうと思っ るのだらう。あいつも早く歸りたいと思って こつちに來られないやらに垣でもつくつてる

女。(髪を花でかざり)之で綺麗になりました

ŋ

がおそいのですもの。

女。(水にうつしながら)この白い花と赤い花 神。うん、美しくなった。 と、位置をとりかへた方がよくはないでせら

神。うん、とりかへた方がい

しかも知れない。

女。一寸とりかへて下さい。

神。 女。 神。よし、よし、とりかへてやらう。 さらだ、お前のお父さんだ。 あなたは私のお父さんね。 さらだ、 そしてあの方もあなたの子供 あれも俺の子だ。

あり 女。 0 あの方をよろとばすのにはどうしたら

0 を、あいつのよろとぶことをよろこべばい お前自身がよろこべばいくだらう。あ だ。 生きてゐることを、あいつの元氣なごと

女。あの方があすこから歸つて來た時私は一 女。それでいるのですか。 すかくれてゐて、あの方がどの位私を愛し てゐるか、知りたく思ひなすわ。あんまり歸べ

神。それも面自いだらう。 女。私はあすこにかくれてゐます。 教へになってはいけませんよ。 あなたは

神。よし、お前の味力をしてやらう。 女。あなたは私の味方ね。 やつてくる。早くかくれろ。 教へはしない。 いもらぢき

男。神様、神様、神様、 女。はい。(草むらにかくれる) お前はなにを捜してゐるのだ。 (神も一寸かくれる。男、いそいで登場、 方々さがす、神姿をあらはす) あれはどこへゆきました。ど

男。

さあ殺して下さい。

神。

お前が死ねば、あの女は生きてはゐられなき、こ

男。

それなのになぜかくれてゐるのです。

男らしくなるやら力をつけよ。そしてさつ

(神は男をおこしてやりながら微笑んで)

がそれなら、俺に役順になれ。 あの人をひどい目におあはしにならなけれ あなたが無理さへなさらなければ。そして よろしい。作は誰をつけとは云ふま 40 だ

男。ですが、 神。それでも罪のあるものは間しなければなら といふのだ。俺に手向はうと云ふのか。 をすててもあなたに手向ふ。もしあなたがあ ません。 面白さ 勿論、あなたの出やらによつては私は生命 い。幸福が出來なければ、どうしよう その間がひどすぎては辛物が田來

罰するなどと云ふことはよくない。 たを呪ふだらう。正直なことを云つたも 死んでも膝つてやる。 俺にかてたら許してやる。 倒される) (神に、手向はうとするが、中々手向へな い、とうく、思ひきつてくみつく、すぐ のを 神。 男。それは本常ですか。

本営だ。

の人の生命でも撃つたら、私は死ぬまであな

神。 男。どうせあの人は生きてはゐないのだらう。 200 ر ماد ぞ あのなはお前の來るのを待つてる

卿。 男。本常ですか。 ますか。 さらして私をあの谷間につれていつてくれ

男。何處にゐるのですか。 神。 神。 は聞える。 になるやうないて新つてゐる。その聲が俺に る。そしてお前が幸福になるやう、他に從順 なは谷間にはゐない。 それはまだ云へない。 しかし幸福にしてる

神。さうだ。 男。 をおつしやったので。 も信じなければならない。 してゐてくれ さうだ、俺は神だ。お前は俺をどんな時で それでもあなたはあの人を殺すやうなこと あなたは矢張り神様です。 るのですね。 それ であの人は私を愛いあい

步。 神。お前の内に傲慢な根性が起つたからだ。 男。 した。(脆いて)お常し下さい。 画様。私はもら自分の力を本當に知りまからまった。 あの女に逢ひたいか。 なぜそんなことをお命じになったのです。

男。 女。 神。 はい。 あつ。 さあ、 もう出て來てもいる。 (姿をあらはす)

を失ふな。そしてこの男のよくなるやう益々 に愛するものの為にはどんな苦しいこともや も、たのしい時もお前達は二人だ。之から に進んでゆけ、そしてさつきの真顔を失はず を失ふな、俺をも恐れずに、正しいと思ふ方 けあって進むがいる。(男に)さつきの勇氣 分苦しい時があるかも知れないが、お近に助死る。 たすけあって生きてゆけ。之からは苦しい り通せ。(女に)お前も、さつきの新りの心 さあ、これで安心したらう。元氣にお五 (男、 れる。二人、思はず近づく。 默して、二人顔見合せて笑ふう おどろく。同時によろこび、見と T

作が命じたから。

(273)

男。(あわててよびながら登場)まだあの人は 女。 見えませんか。 の方の幸福を祈つて上げよう。へかくれるし 能の云ふことをきかないか。 き」ます、き」ます。私はかくれながらあ

男。逢ひません。何處へ行つたのでせう。何處 だから、神の奴の知つてゐるとと位知つてゐ ゐるはずだ。お前は神様よりも偉い人間なの を、安美 あなたは神様ですから。 へ。あなたは御存知ないはずはないでせら。 無論修は知つてゐる。しかしお前も知つてもえぎし まだ來ない。お前は逢はなかつたか。

男。あなたは人間と云ふものが、どんなものだ といふことは御存知なはずです。

ちがひないのだ、偶然に生きてゐるのにすぎ 3 てはいけないぞ。人間といふものは力の弱い のだ、俺が味方しない時は人間は蟲けらと そしてお前も知つてゐるだらうな。自惚れ

男。あの人は何處にゐます。そして、無事にし てゐるのでせらね。

みます。

あの女は、他の云ふことをきかなかつた。 、れで俺はあいつを、お前が獅子を逐ひこん

> 男。神様、私もどうかその谷へつれていつこ下 こには來られないやらにした。 だやらに谷間に逐ひこんだ。そして二度とこ

神。それでも、俺よりもお前を美しくつて、立 男。あなたはひどい方ですね。共處へあ 神。 派で、力强いと云つたから。 しい美しい人をとぢこめたのですか てゐない。水は一滴もわき田ない。 さいい い。小鳥もとんでゐない。果實も一つもなつ だめだ。其處には花は一つも吹いてゐな めんな優さ

神。さらして荒野の内にすむことがどの位つら 善良だと。

く、遙かに優しく、遙かに愛らしく、そして

男。處があの人は、あの優しい人は一人でそん な目にあつてゐるのとはありませんか。私は いことかお前は知るまい。

あの人のためならよろこんで荒野の内にも住

神。其處では朝から晩までお前は働いて、そし て身體中の汗をしぼり出し、生爪をたえずは がして、血みどろな手をして岩にかじりつい

男。それでもあの人は共處にゐるのぢや本りま ます。 せんか。苦しい處ならなほ私は其處にゆき て一生をくらさなければならない。

男。私を其處へおしこんで下さい。私もいひ ます。あの女はつくり主よりも遙かに美 し 男。後悔なんかしません。私も人間です。あ 神。行つて後悔するな。 さがすがい」。 とると云ふはずはありません。その谷は何處 なたにつくられたのは事實でせらが、つくら にあります。 れたものがつくつたものよりすべての點でお 俺よりすぐれてゐるならば、自分で其處を 記

男。よろしい。私はそれをさがし出して見せ

神。だがお前がさがし出す迄には、あの女は餓 それとも他と戦つて勝てる のではあいつを助け出すことは出來ないぞ。 ゑ死するかも知れない。お前は俺に抵抗する

神。あの女の生命よりも、俺を愛すると云へ。 男。朧をつくわけにはゆきません。をしどりの 男。それならどうすれば許してくれるのです。 虚に行つてお前の仲間よりも神を愛せといきるか ましなま つてしまつたのです。 ても駄目でせら。あなたがさら いふ風につく

ながら待つてゐる。其處に近所の兎がた (婆さんは爺さんの歸つて來るのを働き

鬼。一世病氣をしてゐましたので。 婆。誰かと思つたら、兎さんか。よく來てくれ 鬼。お婆さん、お婆さん。 た。暫らく顔を見せなかつたね。

づねてくる)

死。 さらですか、お爺さんはおたつしゃですか。 婆。それはいけないね、お爺さんもお前さんの ことを時々心配してわなさつたよ。

鬼。本當にもうぢき日がくれますね。わるいも 婆。たつしやにしてゐるよ。だが心に行つてま 思ってゐるのだよ。どうしたのだらうね。 だ歸つて來ない。もう歸つて來さらなものと

婆。妾もそれで今心配してゐたのだよ。一寸 智守徴してくれないか。一せきがしてくるか 統。婆さん、節つて來たよ。

のにでもお逢ひにならなければおよろしい

兎。お婆さん、それより私が搜して來て上げま せう。山までとんでゆくのは造作もありませ

婆。さうかね。それでは氣の毒だが見て來ても らはらかね。

鬼。なに、わけないことですよ。御遠應には及 鬼。大丈夫です。それなら行つて夢ります。 婆。せつかく來てくれたのにね。しかしお前さ びません。それなら一寸さがして参ります。 んも用心おし、この頃は物騒だからね。

婆。御苦勞だね。 (兎、とびながら退場)

婆。本當にあの死はいつもかはらず親切もの に覺えてゐるのだららが、思を覺えてゐるの を助けてやつたことがあるからその思を今だ だ。それもお爺さんが、あれが川におちたの は感心な話ぢやないかね。 (爺さん狸をしばりつけひきずつて登場)

んから。

婆。おい、立派な狸だね。よくそんなものがと れましたね。 よりい、土産物をもつて蘇つてやつたよ。之 婆。爺さんか、よくいつて來なさつた。さぞお

爺。なに、ちつともくたびれはしないよ。それ

爺。あく、こいつが午睡してゐる所をつかまへ たのだよ。狎じるでもつくつてやらうと思っ て持つて歸つて來たのだよ。

婆。さらですか、それはよう御座いましたね。 しかし殺すのは可及さらですね。

爺。なに、之は人をだまして許りゐるわるい狸 娑。鬼にはお逢ひになりませんでしたか。 だから、殺す方がい人のだよ。

婆。病氣してゐたのださらです。そしてあなた 爺。あ」、あの可愛い鬼が來たか。どうしてゐ 換しに出かけました。 のお歸りのおそいのを氣にして、今あなたを

爺。それは氣の毒なことをしたな。あいつは恩 婆。さらですよ。誰にでも親切にしてやるもの ですね を忘れない感心な好だ。

(275)

## 春になった

男。あなたはさつきのことをのこらず見てゐた 二人。はい。御心に從ふやうにします。 のですか。 きのやうに忍耐強くあれ。わが愛する子供ら

女。える、私ははらくして見てゐましたの、 その度神様に注意されたので、祈りながらぢ 何度とび出したかつたか、わかりませんわ。 つとしてをりました。 あなたは私を愛してゐて下さるのですね。

女。え」、生命にかへても。 それもまあいくだらう。 (獨白)之は少し、薬がき」すぎたかな。 (女、男の胸による。男、かき抱く) 〇三、五、二一二三

> 春は矢張りいる へんにのどかだ。 本當に恭らしくなった

地の底から はひ出してくる。 頭をもたげてくる いろくへのものが

すべてがられしさらだ。 なんだか お早はう やつと春になりましたね。

どの枝も

生長する どの枝も られしいく

あこがれと詩の母胎 静かな淋しさ

静かな淋しさ

うまれ出づる小さき白き花の

うれしいく どの根も食ひ入る

## 過去の人間

君達が地上にのこした 過去の人間よ 生かしたく思つてゐる。 我等は喜びをもつて 働きのつみかさなりを

そして地上に 君達は苦しい所を いろくへの仕事を仕出かしてくれた。 よく生きぬいてくれた。

君達の苦心、血、 あらためて君達に感謝する。 それは一朝一夕では出來ないことだ。

無意味には消えさきないつもりだ。

我等は

未來の人間に渡すものである。 過去の人間から受けとつたものに 田來るだけよくして渡したい。 は精神と勞働とを加味して

兎。お爺さん、だけど殺すのは可哀さうですよ。 知らない狸だからな。 まさかゆるしてやつてもわるいことはしない

婆。それがいくでせう。 爺。それなら今日食ふことはやめて暫らく小屋 に改心したらその時ゆるしてやるか。 にでも入れて何つておくか。それで狸が木當

狸。ありがたう御座います。御恩は忘れませ 爺。それなら今日食ふことは許してやるよ。 爺。そのかはりわるいことをしたら、すぐ食つ

狸。畏まりました。そのかはり悪いことをしま せんでしたら、一生食はないで下さいますか。 てやるからそのつもりでゐる。

爺。それなら裏の木にゆはへつけてやらう。 爺。それは食はないでやるよ。 ありがたら御座います。 (狸をつれて退場)

婆。狸のやつ、ふだん誰をつくもので、どう もあいつの云ふことはあてにはならない。あ てにさへなれば逃がしてやつてもい」のだが

死。私は逃がしてしまふ方がい」やうに思ひま

れやしないかと思つて、すきがあると逃げよ うとしますよ。 すよ。しばりつけたり、かごに入れたりする と、又うたがひ深い狸のことですから、食は

婆。本當は逃がしてやつてもい」のだが、逃が すと、すぐ又恩を忘れて畑をあらしたり、爺 べんなんか然さんがだまされてもう少しで川 つたのだよ。だからあてにはならないよ。 におちさうになつてやつと助かつたこともあ さんをだましておどかしたりするからね。一 

節。ゆはへつけてやった。之から一つ逃げられ ば ないやうな丈夫な小屋をつくつてやらなけれ

婆。狎はよろこんでましたか。 鬼。お爺さん、於してやつたらどうです。 飼ふ 爺。
凝をこぼしてゐたよ。
だがあいつの
涙はあ てにはならないからね。 のも大變ですよ。

爺。だがあいつはすぐ又いたづらをするから るよ。お互の心がわからないのだからね。 考へてもあてにはならないからね。それで国 ばよろこんで沙がしてやるが、それがいくら ね。いたづらをしないと云ふことさへわかれ

しなかつたらう。

見。それなら、今日は之で失職します。何か御 用があつたら云つて下さい。 わかつたつて又かはらないとも限らないのだ だからね。許してやりたいが、さらもゆかな から困るよ。それも他のものとちがつて、独

婆。本常にもつと遊んでおいで。 爺。まだいしぢゃないか。

婆。次常に。又おいで。 爺。身體を大事におし。

兎。ありがたうございます。それなら失機しま

婆。」さよなら

婆。兎は感心ですね。 爺。 犯があいつのやらに信用が出來たらすでよるた。 うなが許りだつたら面になことはおこらない とんで許してやるのだがね。第一つかまへも のだ。だが鬼の中でもあんな奴は珍らしい。 あいつはいる奴だよ。世の中があいつのや (鬼退場)

婆。どうしたのだ。

多とうしたでた。 なというのででさい。 というになった。 なとしことは出来ないよ。お前は逃げるつい。 もりだらう。が、逃がしはしないよ。 もりだらう。が、逃がしはしないよ。 な婆さんは今、誰にも親切にしてやるものだとおつしゃいましたね。

ものではありませんよ。私だつて自分を信用を、それが信じられれば、すぐでもほどいてやとからわるいとだってしますぜ。

ものではありませんよ。私だつで自分を信用してくれるものにはそれだけの事はして見せるつもりなのですが、誰も信用してくれないので、ついやけを起して、勝手にしろと云ふです。命さへ助けて下されば、鬼なんかに負げに御感をかへします。なども、などので、ついやけを起して、勝手にしろと云ふらいずに御感をかへします。などので、なってしまへば食はない前と同じぢたって、食ってしまへば食はない前と同じぢたって、食ってしまへば食はない前と同じぢたった。

い。決してわるいことはしません。交私のややありませんか。ためしに生かして見て下さ

鬼。える、おかげでこの近り丈夫になりました。

できなものが、わるいことをした所がどうせたらなものが、わるいことをした所がどうせたできてい。

姿。お爺さん、どうしようかね。泣いてゐます。

られ。その言葉があてになりや許してやつてもい

ないません。 お助け下さい。御にに一生ない。お助け下さい。お助け下さい。御にに一生ない。

類。私だつて命をたすけて下されば、どんなこ

だが相手によるからね。

後。然さん、助けてやららかね。 一般を見ると、可なさらになるね。 この態を見ると、可なさらになるね。 この態を見ると、可なさらになるね。 ですれるわけはありません。いくらなのやうな ものでも。

兎。お・さん、何時お炒りでした。 (兎登場)

男、お、さん、何時ま気りてした。 いらしつたよ。この狸をとつて。 のもしつたよ。この狸をとつて。 鬼。大きな母ですね。 だったが、ないですね。 が、鬼さん、暫らくだね。痛気だつたさうだね。

理。お助け下さい。お助け下さい。を立っとは決してしないと云ふのだがれ。そして思をおれないととないと云ふのだがれ。もうれるやうになりました。要。この。理が命をたすけてくれと云ふのだがれ。そして思をおれないと云ふのだがれ。時けでもゆるしてやりたいのだがれる。時け下さい。お助け下さい。おおけ下さい。おおけ下さい。おおけ下さい。おおけ下さい。おおけ下さい。おおけ下さい。おおけ下さい。おおけ下さい。おおけ下さい。おおけ下さい。おおけ下さい。おおけ下さい。おおけ下さい。おおけ下さい。おおけ下さい。おおけ下さい。おおけ下さい。おおけ下さい。おおけ下さい。おおけ下さい。おおけ下さい。おおけ下さい。おおいるとさへとは失いのだが、あとが惟にないと言いない。と云ふのだがればればといると思いない。と言いると言いない。というにないないない。

な。 それはさうだらう。生かしてもらへればい いかではないでは、 ないしてもらへればい ない。 ないしてもらへればい

狙。そんなことはありません。そんなことはあ

お前さんもさら思ふだらう。龍つくこと切りけてやる。もう種でるも喰ひたくないかられ。死さん、ね。だがあてにはならないかられ。死さん、などがある。これである。

のですが、疑ひ深い為に私をお許しにな

婆。い」よ。い」よ。

「とうもお婆さん、また米をつく)

変。うるさいね。なんだ。
変。うるさいね。なんだ。
な。それぢゃくたびれる語りですよ。
な。それぢゃくたびれる語りですよ。

が少し重くなつた。 要。そりや、味質に働いてくれるなら、妻も助かることは腑かるよ。妻も齢とつて、この精が、ことは腑かるよ。妻も齢とつて、この精が、といいでせら。 狸。お婆さん、あなたは隨分疑ひ深い方ですね。

あなただつて私に働いてもらふことは満更、

雅。それ御覧なさい。思いととは云ひません。 なはこ」にゐて何もせずにゐるのにあきました。身體がだらけで関ります。私は 働いてきるのに、あなたのやうに疑ってはきりがありません。位用すれば三人ともとくが田楽ありません。なんなら私を逃げられないやうにゆはへておいて下さつてもよろしい。決して御はへておいて下さつてもよろしい。決して御はへておいて下さつてもよろしい。決して御ばないけません。本常にあなた達は疑が紫悠はかけません。本常にあなた達は疑び深いらつしゃいますね。御親切ない、方

れないので、どの位損していらつしやるかわれないので、そのおかげで私を許してはいただけないのですね。いくら私が神妙にしてるため、い、心がけを持つてゐても、狸の奴のととだからどんなことを思つてゐるかも知れない、かうあなた方は思つていらつしやるのでせう。そして思愛のないものを苦しめになってそして自分も損していらつしやるのです。神気の養です。

狸。それでも食用して下さらないからいけないのです。腹の底から信用して下さればれだつのです。腹の底から信用して下さればれだつった。しかし疑ってかいられるので、折角質がす。しかし疑ってから、馬鹿氣で出せなくなります。をもってゐても、馬鹿氣で出せなくなります。をもってゐでがるが、だまされはしないぞ、その手でなっているで、なぞと思ってゐられるとついば喰はないぞ、なぞと思ってゐられるとのには喰はないぞ、なぞと思ってゐられるとっいば喰はないぞ、なぞと思ってゐられるとっいば喰いで、なぞと思ってゐられるとっいば吹ばないぞ、なぞと思ってゐられるとっいでは、は、はないで、なぞと思ってゐられるとっいが見せたくなりますよ。

と思ふだらう。と思ふだらう。と思ふだらう。と思ふだらう。とな所があるものだ。だがね、となががあるものだ。だがね、となががあるものだ。だがね、と思ふだらう。

狸。それは御光です。質際今までの私はわるかったのです。後側してるます。之から娑娑かつたのです。後側してるます。之から娑娑ないというない。

つてるます。

理。ですけど何時になったらいして 載けるか理。ですけど何時になったらいして 載けるかないないので 時々心細くなります。 おおさんのおいでもかはつて、お客さんでもなさんのをできると、狸じるをつくつて御馳走してあげようかなぞとやられはしないかと時々心配になります。

婆。安心しておいで、お爺さんはそんな方では

婆。お前こ三疑ひ深いね。そんなとと決してなりますが、どんな心のも方方で。 のますが、どんな心のも方方で。

婆。今日は狸じるをくひそこねましたね。 爺。くひそこれたよ。だが反つて氣持はいる。 今晩はよくねむれるだらう。

婆。いゝ夢でも見られるでせう。どれ、是をあ らふ水をくんで來ませら。 いゝよ。 井戸端に 行つて あらつて くるか

婆。あょくたびれた。(腰をのばす) その内に独がゐる。その前で婆さん、米 (裏庭。そまつながんこな狎小屋がある。 をついてゐる

終。若い内はそんなでもなかったが、齢とった 狸。さうで御座いませうとも、見てゐて御氣の 狸。おくたびれでせう。 のですぐ息が切れるよ。

婆。お前も、そんな處にゐたら提照するだらう 海に存じます。

婆。お前の、がけさへよければ、何もそんな處 狎。退畑しないこともありませんが、 まだおてんたら様ををがめるのですからあり がたく思つてゐます。 おかげで

> 婆。そんなにありがたく思うてゐてくれるのか 狸。私も毎日々々、どうしたら私の真心が、お 二人にわかつて戴けるかそれ許り考へてゐる 通じないのは口惜しう御座います。 のです。こんなにありがたがつてゐる心持が に入れておきたくはないのだがね。

狸。それはもら心の底からありがたく思つてを がへしをしてお目にかけるのにと思つてゐま あなた方のお手つだひが出來る身分になりた ぼれます。早く真正が通じて御信用を得て、 て働いていらつしやるお姿を見ると派がこ ら私はからやつてあなたがい」おとしになっ ス命をたすけて下さつたのですから。ですから い、さらしたらどんなに身を粉にしても御恩 ります。さもなければ間があたります。何 狸。その米を私につかしてはくれませんか。

婆。その意様が見せてもらへるものならね。 狸。お疑ひになるのも御犬です。ですけど私になった。 要。本常にお前がそんな心でゐてくれるなら姿 は今度と云ふ今度、心を入れかへました。 達はどんなに嬉しいかわからないよ。だがお か、わるいのかわからないよ。 前の今までが今までだから、信用しているのまでいます。

> 狸。こんなに思つても見せられないものですか ね。(注真似する)

婆。さあ、さら泣くものではない。真心はいつ どれ、お爺さんの歸る前に米をついておかな ければ。 か通じるものだから、気ながにまつておいで。

(米をつき出す)

狸。お婆さん、お婆さん。

娑。 なんだ。

婆。どうして米をついてくれるのだ。 狸。私をこゝから用して下さい。こうすれば米 又と、に励ります。さらすればお浴さんにも わかるわけはありません。 をついて上げます。そしてついてしまつたら

婆。それは出來ないよ。出てみるまではまた人 るつもりでも用て見たらもう入る気にはなら

狸。そんなことはしません。あなたに御迷惑は 婆。いやくし、手つだつてもらはなくつてもい かけません。

狸。ですが私はこんない、身體をして遊んで食 はしていてはすみませんから、 いよ。変して深山だよ。

向うで愛しもしないのにこつちで愛しては馬 鹿にされはしないか、そんなこと許りが考へか とすれば、すぐだまされて損をしやしないか、

婆。其處へゆくと鬼は感心だよ。お爺さんが、 鬼が川におちたのを見けてやつてからお爺さ んの為には命でもすてようと云ふ気でゐるか

婆。そんなことはないよ。隨分つけたね。 狸。ですけど、それも恩を着れば得をすること おきお巻さんが歸ってくるだらうから、あの がわかつてゐる間ぢやないでせらか。 なかへ歸つておくれ。 もち

狸。まだ大丈夫ですよ。もう一つきですからつ いてしまひませら。 (狸、いきなり婆さんのすきを見て、自

狸。(婆を足でふみつけて)婆さん、油斷しちや 婆。何をするのだ。 分の響で婆さんの足をすくひたふす

知つてゐますか。この称であなたを殺さうと くなつたのです。 あなたの云ふことをおとなしく聞く必要がな 生かさうと、からなれば私の際手です。もう いけませんよ。この私は何を考へてゐるか、

婆、お前はよくもだましたね。 狸。だます気ではなかつたのですが、お婆さん ちころすからさら思へ。 の趣をほどけばよし、ほどかなかつたら、打 が油筒を見せた心がわるかつたのですよ。私

狸。整出すと承知しないぞ。どうか助けてくれ 婆。人殺しい。 とさら云へ。

婆。どうか明けて下さい。

狸。いや、ほどいてもらはないでも、自分でほ 娑。ほどきます。 狸。郷をほどくか。

どけるわ。

婆。さあ、もう逃がしてあげるから、早く逃げ 姿。 狸。もうから云ふ所を見せた以上はたい逃げ るだけではおひつかない。景を喰はば肌まで るといい だ。気の毒だが婆さんの生命はもらつたぞ。 お給さん、兎、助けて! 人殺しい! (逃げようともがく。狸、うち殺す)

狸。ざま見ろ。どれ、婆に化けて、俺の肉を食 やるか。 はうとした様にこの婆のまづい肉を喰はせて (婆さんの死骸を家のなかにもちこむ)

Ξ

(家のうち、狸すでに炎さんにばけてゐ る。二人騰にすわつてゐる

爺。さらか、何処、そんないたづらをしたか。 るわけだ。 それなら仕方がない。おかげで類じるが食へ

狸。もら六十二になるさらですよ。 斧。あの狆はそんなにとしをとつてゐたか。 狸。あまりおいしくないかも知れませんよ。何 しろ齢とつてゐますから。

爺。それならばお前と同いどしだね。そんなに 馳走になるかな。 としとつてゐるとは見えなかつた。どれ、御

てゆからとする。戸をたいくものがあ (爺さん 箸をとつて 椀を口のそばにもつ

爺の誰だ。 爺。死さんか。いる所へ來た。上つて狎汁でない。 ないか 鬼。私です。

死 爺。わしの不在に婆を怒らしたのか、殺してし まつたのださらだ。戸をあけておやり。 も食つてゆかないか。 、独を殺したのですか。

姿。安心だよ。どれ、米語のでも心配で。

と話してゐたので、おくれてしまつた。と話してゐたので、おくれてしまつた。
されば、是でゐるまについてお目にかけます。
されば、是でゐるまについてお目にかけます。
ら、ついておくれ。らまくついたら御馳走してやるよ。だが縄でしばつておかないと、もしもの時、姿がおこられるからね。
いて下さい。そして私が少しでも逃げようといて下さい。そして私が少しでも逃げようとしたら縄をおひきになると首がしまるやらにやつて下さつてかまひません。

婆。それなら今、縄をとつてくるよ。
れはない。その内には逃げてやるから。それには信用をとらなければ以目だからな。それには信用をとらなければ以目だからな。とんな虚っ一生をすごしちや馬鹿氣でゐる。とんななっ一生をすごしちや馬鹿氣でゐる。とんななっとなるようないからな。どうかして逃げられないものらないからな。どうかして逃げられないものらないからな。どうかして逃げられないものらないからな。どうかして逃げられないもの

(婆羅を持つて登場)

いやうに皆に親切にして、皆によろこんで

あの鬼さんを手本にして、なまけな

で。 婆' それなら 之で ゆはくから ぢつとして おい

てゆはく)
・
の
で
が
な
の
の
で
が
な
の
が
ら
手
を
通
し
、
程
の
助
け
を
か
り

狸。ありがたう御座います。

・ はいというです。

・ なら、もう逃げようと思つても逃げるわれたら出してやらう。

狸。ありがたう御座います。

(型、小屋から出る)
婆。お前に米がつけるかね。
ないでは、小屋から出る)
ないます。

婆。それなら ひもは こゝへ ゆはへつけて おくな。 ぞくうまいれ。 (米をつく) ゆはへておいて下さい。(米をつく) と。 な。 とうせ逃げはしませんから何處でもま。

狸。窓れ入ります。之からは心を入れかへて働ったまけて許りみたのだね。でなまけて許りみたのだね。でなまけて許りみたのだね。

そしてお前に遊ふのをよろこぶやうになるださらすればいちもお前に親切にするだらう。婆、桜笛にこうしてくれると変も嬉しいよ。選びます。

狸。それにしても、もう少し早く氣がつけばよかつたのです。どうせ皆に親切にしたつて離ればこつちが殺される許りだ、誰も私を愛してあるものはない、あつても、利益の為にはなればとつちが殺される許りだ、誰も私を愛してあるものはない、あつても、利益の為にはなを殺す(他、なんとも思つてゐない、さう思えを殺す(他、なんとも思つてゐない、さう思えを殺す(他、なんとも思つてゐない、さう思えを殺す(他、なんとも思つてゐない、さう思えないやですから、だまされない用心能りしてあました。

されると思つてゐるのです。

されると思つてゐるのです。

されると思つてゐるのです。

されると思つてゐるのです。

されると思つてゐるのです。

ますし、知つてもゐます。しかし助けあはうりけあふといゝとぶふことは誰も云つてもゐ。如上に婆。くたびれたらかはらう。

狸。それは君は信用するさ。君は少しさら云つ

ては失心だが、足りなく出來てゐるからね。

今時に珍らしいよ。誰にも厚意をもつて、安

心してつきあへるのだからね

いからな

死。との僕でも信用は田來ないか。

だ。誰だつて信用は出來ない。

かりはしない。この世の中は恐ろしい世の中

鬼。さすがは狸さんだけのことがあるね。 鬼。さすがは狸さんだけのことがあるね。 鬼。さすがは狸さんだけのことがあるね。

な。こうかね。 機は すつかり だまされて ゐたよ。

な。それは君は正直ものだからさ。

理。それは君は正直ものだからさ。

理。それは君は正直ものだからさ。

理。それはさうさ。たまに安心して書ねしてゐはし夜もろくにれむれないだらう。

さるとあの爺につかまつたのだ。油斷もすきもるとあの爺につかまつたのだ。河虚から敵が出るしない。沖斷は大敵だ。何處から敵が出て來て、俺をおとし入れようとしてゐるかわ

理。常はこの頃どうしてゐる。 鬼。神器さらに、すつかりしよげて家に許りゐ る。病氣が出て、家にねてゐる。もしかした らもう外には出られまい。 理。さらか。それをきいて安心したよ。 理。だつてあの爺は俺を殺さうとねらつてゐる 死。なぜ? 理。だつてあの爺は俺を殺さうとねらつてゐる だららからな。今度つかまつたらどんな目に だらっからないからな。婆が彼で殺さうと あふかわからないからな。婆が彼で殺さうと

狸。それは氣の毒だな。

上げてもい」。

来ること 鬼。いくら婆さんだつて然さんを殺さうとけ思っないこと つてはゐなかつたらう。 をあつた なのだね。 鬼。本賞とも。僕は無田田かけてゆくが、どうからね。 鬼。本賞とも。僕は無田田かけてゆくが、どうかられ。 鬼。本賞とも。僕は無田田かけてゆくが、どうかられ。 せんなのだね。 まうになるがいるのだ。 まうになるがいるのではないよ。 早くくたばるがいるのではないよ。 早くくたばるがいるのではないよ。 よう。 なんなことを云ふものではないよ。 よう。 なんなことを云ふものではないよ。 まう。

と 狸。それぢや、西来たら知らしてくれ給へ。さよなら。(獨言)あの兎は何處まで馬鹿なのかな。(獨言)あの兎は何處まで馬鹿なのかな。(張忠)

狸。してもいく。出來たら知らせてくれ給

一つ、出來たら舟あそびをしないか

鬼。あい、出來たら知らせるよ。 競呼でもして

見よう。もし気に入つたら一般御息がへしに

兎。

狸さん、僕は今州を二つつくつてゐるが、

(狸ゆきかける)

が。蒙さん、兎にも狸汁をよそつてやつてお爺。蒙さん、兎にも狸汁をよそつてやつておられ。

爺。今のは狸の摩ぢやないか。何と云つたの

狸。(外で)婆を食つた爺。 兎。お爺さん、氣をしづめて下さい。

だす)
たのだ。婆さん、婆さん、婆さん。(うろたへたのだ。婆さん、婆さん、婆さん、婆さんな何處へ行つ爺。あれば独ちやないか。婆さんは何處へ行つ

狸。(逃げながら)縁の下を見ろ。縁の下を見る。外で)となりただった。それで、外へとび出す)とないます。

にやられた。婆さん、婆さん。(あかりで緑の下希。婆さん、婆さん、妻さん、大きだ。婆さんがない、大きだ。婆さんがない、大きだ。婆さんがない。

(泣きくづれる) なさん、なぜこんな目に逢つたのだ。あ、あ。 婆

(鬼登場)きくづれる)

現。どうしたのです。 現。どうしたのです。 現。とを御らん。 芸生! 壁えてゐろ! あょ がと云ふことが出來たのだ。(現も見ておど ろく) つてあげますよ。あんない、方がどうしてこ のたまださん、お爺さん、このかたきはきつとう のであげますよ。あんない、方がどうしてこ

111

(兎もなく)

狸。あ」お前さんだつたのか。私はお前さんだ型。ながなどとに繋がつかなかつたのだ。 を受えるとに繋がつかなかつたのだ。 を対するとに繋がつかなかつたのだ。 を対ふことに繋がつかなかつたのだ。 を対ふことに繋がつかなかつたのだ。 を対ふことに繋がつかなかつたのだ。 を対ふことに繋がつかなかつたのだ。 を対ふことに繋がっかなかつたのだ。 を対ふことに繋がっかなかったのだ。 を対ふことに繋がっかなかったのだ。 を対ふことに繋がっかなかったのだ。

つたのだ。あゝあ。|兎。こなひだは陰分ひどいことをおやりになつ

理。それだつて、あゝするより化力がなかつた。あ、しなければ俺の方が今時分食はれてしまってゐた。あの婆はお前さんさへ食ひたがつてゐたよ。何かお前さんがしくじりでもしたら、きつとあの婆はお前さんがしくじりでもしたら、きつとあの婆はお前さんがしくじりでもしたら、きつとあの婆はお前さんがしくじりでもしたっち、きつとれが、陰では悪日許り云つてゐたよ。たかね。そんなにおそろしい婆さんだったかね。そんなにおそろしい婆さんだったかね。そんなにおそろしい婆さんだったかね。そんなにおそろしい婆さんだったかね。そんなにおそろしい婆さんだったかね。そんなにおそろしい婆さんだったかね。そんなにおそろしい婆さんだったかれ。そんなにおそろしい婆さんだってもいればいる。

へば、まあさう云ふわけだ。

現。それなら僕はだまされてゐたのだね。 現。さうとも、さうとも。あの婆程、うまく記 をつく奴はありはしない。 をつく奴はありはしない。 こうかね。君もあの婆さんにはその監槃は

はないだらう。しかし修をだますととは出來と語り考べてゐたのだ。あんな数とは誰も思いないとのして、恐ろしいこと。というして、、そのして、他のしいことをはないとのはないとのにもとにもよりつ

とろげまはつてゐたのも、ついこなひだの話 むけになった所に、お前にからしをぬられて

死。え、さらです。あの時は随分痛快でした。 しかし御安心なさい。今度こそあのどろ舟で 狸の奴をしづめてやります 力はもう出來たか

見。え▲、今日中に田來上ります。明日天氣さ

よかつたら狸をさそひ用してやらうと思った。

るます。日があの木の處へ來た頃、よかつ

たらあの川へ來て見て下さい。きつと狎を殺 てお目にかけます。

7

死。え」。前をやらうと云つたもので、 爺。よくお前に火をつけられたり芥子をぬられ たりして、 にまだ出來ないかと催促します。 狎は舟にのることを承知したのか お前を信用してゐるね。 逢ふ度

鹿にしてゐるのです。自分のやうな利口なも まあ、信用してゐると云ふよりも、私を馬 ないと思つてゐるのです。 が、兎のやらな馬 鹿も 0 K だまさ れること

だますことが出來るが、 自惚がつよいな。 は自惚がつよいのです。自分は誰でも 謝からもだまされ

> だと思つて、何處までも馬鹿にされて馬鹿な ります。 し切つてゐます。隋分笑ひたくなることがあ な馬鹿ものにはだまされることはないと安心 までさと云つて大得意です。まして私のやう 俺が利口なのぢやない、世間の奴が皆馬鹿れ のこう 日なのだと云つてやると、確は得意になって、 自惚をたきつけて、どうして君はそんなに いものだと思ひこんでゐるのです。私もその 顔してゐるのです しかし其處をしん抱しなければ駄目

やうにしなければいけない。 もう一息と云ふ所だから、手 82 かり 0 ない

発。え」、用心に用心してゐます。自分 やらに、少しも油断しないやらにやつてゐま 助けかと思ひます。たじ私は手ぬかり 落ちるのですから。しかし之もお婆さんのお ふことがあります。あんまり狎が思ふつぼに で自分を思つたより悪者ぢゃないかとさへ思 るのかと思つて、氣味がわるい位です。自分 0 やうなものにどうして狸をだます力があ でも がな 私作

だから安心してゐるが、響をうつてしまふま 0 狎を馬鹿にしてはいけないよ。 競きばか 安心してはいけない。 お前のこと

> 鬼。えょ、安心はしません。なほお言葉に從つ 化 くゆくので、謹み深くし て注意してやります。 方がありません。 自分でもこはい程うま ないではこはくつて

爺。その心がけぢや、明日は響がうてるだらう。 死 300 う。一度時を逃がしても、又の時を行 處までもあいつの味方のやうな顔してゐませ が出來るやうにしませら ない。時と云ふものは無理するのが嫌ひだか がくる迄は疑はれないやうにしなければいけ 響をうつておくれ。しかし大丈夫と云ふ時 きつと見に行ってやるから、立派に婆さんの はい。あいつが往生するときまるまでは何 少き でも無理すると選がしてしまふよ。

(285)

爺。明日沢気がよけ 10 本常で御 して下さるでせら。 座います。 ればい お婆さんがきつと天気 7

爺。 死, 爺。 れます。 うに泥剤をつくるのですから す。如に見られても疑ひをはさまれ それでは之から念に念を入れて舟をつくりま かし雨がふつてもがつかりするなよ。 その時は更に勇気を整ひませる。 ないや

兎。(立ち上り)狸の奴、俺をだましたつもり 出し)狸さん、狸さん。(あとを追ふ) つの背負つてゐる草を焼いてやれ。(大腐を はしてやるぞ。さうだ、この火うち心であい まされるものか。今にあいつをひどい目にあ ふことはちやんと知つてゐる。独なんかにだ 俺はあの死んだ婆さんがどんない、方だと云 で、俺にだまされてゐることを知らないのだ。

## 五

兎。狸さん、狸さん、あなたはそつちにゆくの ですか。それなら 緒にならう。 はし上ま (前の場の草後の向うに とぼく一歩いてゆく。兎おひつく) 手に山の端が出てゐるそのうしろ 一緒に励りませう。 犯 再び婆をあら

狸。い」ね。 死。秋の景色がいるちゃありませんか。

鬼。狸さん、あなたは爺さんが病氣だと聞いた らすつかり元氣になりましたね。 安心したからさ。別に不思議はないよ。 ○見、狸の油腳を見て火うち石を出し

狸。 ちく唇がしたね。 かちくやる あれは何の音だ。

> 死。ことがかちく一個と云ふのですよ。 狸。 山窪だね。 かちく 云ふから、 かちく山か。 面白さ

(兎火をつける)

兎。さらですよ。 兎。 ぼうく一云ふのはぼうく ぼうく云ふのはぼうくはですよ。 ぼうく云ふね。

だ。助けてくれ。助けてくれ。 あつく、 (狸山のかげにかくれる、火がもえ上る) (兎見て) あつ」、あついよ。大髪だ、大髪だ、大髪

兎。どうしたのです、狎さん。どうして火がつ 50 いたのです。あついでせら。さぞあついでせ

(木の枝であふぎながら 山のかげにかく れる)

ながら時々深ぐむ。鬼、花をもつて登 が用來てゐる。爺さん、墓の前を掃除し のかはり、他の處に新らしい婆さんの墓 (二と同じく庭。狸の小屋がなくなり、そ

命。悪運の強い好だな。やけどして背中中あか

爺。よく來てくれた。きつとお前が花を持つて 兎。 來てくれると思つて、掃除して待つてゐたのき お早う御 座さ います。

見。恐れ入ります。

爺。からしてお前が親切にしてくれるので、わ しもどのくらる嬉しいか知れない。婆さんも 兎 花をそなへおじぎする)

兎。さうおつしやつて下さつては恐れ入りま す。本常におとしとつてあんな目におあひに あるやらな氣がします。 なつてはたまりません。それに私にも責任が す。たいあなたがどんなにお淋しいかと思っ さぞよろこんでゐるだらう。 て少しでもおなぐさめ出來ればられ

兎。え」、もう強んどなほりまし 爺。そんなことはないよ。お前が逃がしてしま 恐れたのがいけなかつた。しかしもう何を云 どうだ、狐のやけどはもうなほつたか の独を殺して婆さんのかたきをうつ許りだ。 とはなかつたのだ。たと一寸したいたづらを へと云つたとき、逃がしてしまへばあんなこ つてもとり返しはつかない。出來ることはあ

現。もう一つ食べて見ないとわからないな。又 型となって見ないとよくわからないね。 もう一つ食べて見ないとよくわからないね。 もう一つ食べて見ないとわからないな。又 変となる。どうです。

狸。もう之きり食べないよ。(文つまむ)中々おれるは、(文つまむ)中々おれるは、(文つまむ)中々おれるは、(文つまむ)中々おれるは、(本はのつてゐるから出してくれ。理。(指はのつてゐるから出してくれ。理。(指はのつてゐるから出してくれ。理。(抗にのり)今日はい」天氣だな。酒もあるな。(流れる。お前さんは中々気がきいてゐるな。(流れるのむ)

狸。よし。あるい、氣持だ。 鬼。さあ、動きますよ。 ない、気持だ。

理。上等だ。 ・ことをです、工会は。

更。 それならあの柳の前に棹をさしませう。 べてから漕ぎまはることにしよう。 狸。 さうだな。何處かへ舟をとめて御馳走をた 狸。 さうだな。何處かへ舟をとめて御馳走をた 狸。 さうだな。何處かへ舟をとめて御馳走をた

鬼。いく気持ですね。 鬼。大丈夫棹はといきますよ。 た丈夫棹はといきますよ。 狸。 それなら早くあすごに行かう。 狸。 あすこは深いだらう。

鬼。私も随分久しぶりですよ。 (二人欄で舟をこぐ) 独。いく氣持だ。久しぶりに舟にのるよ。

理。 爺にとつつかまつた時は、こんなことをしてあそべるとは思へなかつた。 毎日々々せまっければならないのかと思った。 なければならないのかと思った。 毎日々々せまなければならないのかと思った。

(棹をさし舟をむすびつける)狸。それならさらするかな。

10のほにからなど、ことで、感じない。 間のほになるかられ。 間のほになるかられ。

狸。さうさ、殺すものは殺しどくだよ。ませんね。ませんね。

鬼。殺されるものは。

死。婆さんを殺さなかつたらお前さんは殺され 鬼。自業自得だよ。 ないでもすんだらうがね。

やうなへまはしないよ。他は婆のやうに馬鹿ぢゃないから、殺される他は婆のやうに馬鹿ぢゃないから、殺される狸。婆をころしたつて、俺は殺されはしないよ。

ないよ。
ないよ。
ないよ。
ないよ。

ないよ。 東。お前さんはもつとこゝにあそんでゐるか。 東。お前さんはもつとこゝにあそんでゐるか。 でが惜しくなつたよ。 で、形でな。お前にやらうと思つたが、もうや でが惜しくなつたよ。

ら魚の尻尾でも御馳走して上げよう。あゝい狸。それはいゝだらう。お前さんが歸つて來た兎。一寸もう少し漕いでくるよ。

狸。お前さんは何處かへゆくのか。

明日天氣だつたらきつとあの柳の大木のらし ろあたりにかくれて見てゐてやるから、しつ 奴に見つかると厄介だから見にゆかないが、 りやつてくれ。

兎。きつと見てゐて下さい。さうすればどんな に氣丈夫か知れません。それでは之で失禮し

現。さつき申しましたが、もら一度拜まして 戴 爺。お婆さんにそのことを云つてやつてくれな V

きませら。こうして明日首尾よくかたきがう てるやうにお願ひいたしませう。

見一心にいのる

鬼。 それでは失心します。

死。ありがたう御座います。さよなら。 爺。 らを養ておいてやるぞ。 明日天氣がよかつたら、 お前のすきなお

かりの 手ぬかりがないやらにしろ。そしてらまく (二人別れを惜むやうに顔を見合はす、

彩。死! 鬼。(思はず平伏し)ありがたう御座います。 うに祈つてゐるよ。 兎 追場 しようとする 明日お前が負傷一つしないで勝つや

> 死。 命。 らまくやれよ。 はい。(立ち上り限ぐみながら退場) (爺さん、あとを見おくる)

リ草説がある) で働いてゐる。向う側の堤に柳の木があ (川岸 眞中より少しく下手に川が流れて に小さな舟が一般並んでゐる。死が其處 る、こちらがはは河原になつてゐて其處

兎 方が少し上等だからこつちにおいてやれ。も 舟にのりたがるだらう。かいも棹もこつちの 上にこの舟の方へ御師走をのせておいてや ら之で支度が用來た。早く來ればい」が。へ らまくゆけばい」が。 んに胸さわぎがする。やつて來たらしいぞ のせる)あいつはこのにほひをかいではこの れ。(食ひ物やお酒の入れてある箱を泥舟に し大きく立派につくつておいてやつた。その だ。あいつは懲が深いから、この舟の方を少 をこの泥舟にのせるのが一番むづかしい仕事 狸の奴、もう來さうなものだが。あいつ

のとつてゐる 

おはやら。

兎 したかと思った。 おはやう。 よく非たね。 もら遅 からどっ

立派な舟が田來たね。 どつちを ζ

れ

る 0

兎。どつちでもあなたの対きな方を上げませ

狸。こつ 大きいからどつちでもよければ、 らふかな。 ちの舟の方が少し 大きい な。 この舟をも 作の方が

兎。それが氣に入ればそれをあげます。しかし 狸。らまさうなにほひがするな。一つ割からか まあ、一ぺんのつて様子を見て御らんなさい。

死。病にのつてからにしたらどうです。 狸。それならさらするかね。 和 ないかね。 この舟は少し重か

兎。もし重いやうだつたら、 この舟とか 八生世

兎 狸。一つお加減を見ようかな。 狸。いや、この舟の方が氣に入つた。俺は も大きい方が好きだから。それなら のるかね。御馳走が食ひたくなつた。 まあ、どうせ食ひたい時食へるのですか

(一つつまむ)

くぬつた聞い顔した、華な浩物を着てゐる女

福を記し ふより

してゐるのにあつた。

するよりも淡ましく思った。淡ましく思るのにあった。自分は心私かに彼等のできるのにあった。自分は心私かに彼等のできるのにあった。

その気持は貧い

二人とも美しくはなかった。しかし難い女で

なかつた。肉づき

0

いく一寸愛嬌のある顔を

# 方 た き人でと

その感謝を以て奉る。この小册子を

教育」と云ふ本を買つて丸善を出た。 自分はその女を懲者だらうと思った。自分と思せが、女を懲者だらうと思った。自然とこるやうだつた。自分の足は右に向いた。その時 た若い二人の女が立ちどまつて、誰か待つてゐ 道を見る。二三十間先に美しい 華 な着物を着勢 ようか、真直ぐ行からかと思ひながら一寸石の つて少し來て 月二十 た末、ムンチと云ふ人の書いた一文明 九日の朝、 四つ角の處へ來た時、右に 丸善に行つて いろく

しこねた。殊に一人の方は可 なくそつちを見た。さらしてその時心のなかで 自分は二人のゐる處を過ぎる時に一寸何げ 可愛い所が、 0

自分は女に餓ゑてゐる

鶴

時は自家の

近所に住んでゐた美し

い優さ

谷公園をぬけて自家に向った。 左に折れて電車にのらずに日比谷にゆき、日比ないというというない。これによった。これによったのでで、「ない」というにはあった。これによった。これには、これによった。これには、これには、これには、これには、 分は、女に餓ゑてゐる。 た以後、若い美しい女と話した事すらない自いた以後、若い美しい女と話した事すらながな郷に魅つの十九歳の時感してゐた月子さんが故郷に魅つ しい女、若い女に餓ゑてゐる。 日づ比が 誠に自分は女に餓ゑてゐる。 合をぬける時、若い夫婦の 残念ながら美 樂しさうに話 七年前に自分

日分に自 分の港 しさを面のあたり 自分の 失戀の舊傷を 知ら

争 る。

見る 自分は彼れ 自分は女に飢ゑてゐる 自分は鶴のことを考へながら自家に歸つた。 等を祝しようと思ふ、しか 見びひ のだ。 し面前

日に映ずるやうになった。 て自分の憧れてゐる理想 ならば火婦に らに思は やう 處が月子さんが散郷に歸ってから三年日失態の たが可愛い子供だと思つてゐた。 知つてゐた。その時分は勿論無してはゐなかつ らしく見え、鶴に遊はない時は淋しくなった。 思ってゐた。しかしすぐ忘れてしまつてゐた 感じがして何時でも造つた質らくは獨のことを 書がうすらぐと其に鶴が益々可憐に見え、可愛になる 月子さんがまだ東京にゐた時分から自分は鶴をできたがまだ東京にゐた時からでだった。 際な女である。自分は鶴と話したことはない。 自分はその時分から鶴と夫婦に になっ た。復程自分の妻に向く人は なれる 11º やらに思は 分の個性をま 0) れて來た。かく たり げ たく思い すず

(舟は盆々とける。 兎は狸 の舟を少しはなす) 一の舟より自分

兎。

兎。 狸。 (ねながら) なんだ? お前は馬鹿だね。

兎。 狸。 (冗談風に)何が馬鹿だ。 お前は俗程、否氣ものだね。 あは」」。この酒がのめないのがそんなに

狸 死。 口惜しいのか。まあ水でものんでおけよ。 狸、婆さんが、お前を迎に來なさつたよ。 なにを云ふのだ。死んだ奴なんか、こはか

ぬことは死ぬだららが。 お前はもうぢき死ぬのだぞ。 お前よりはさきには死なないよ。どうせ死

死。 お前は今死ぬのだ。 冗談はいる加減にしるよ。

さあ、尋常に勝負しろ。 いなら酒をやらう。(ねながら酒を出す) 見、何をそんなに怒つてゐるのだ。 狎氣がつき、一寸おどろき) (鬼、はちまきをし、たすきがけになる。 酒汤 山がほ

何を云つてゐるのだ。

兎。 さあ、 婆さんの籍をうつてやるからさう思い

(おぼれながら)助けて、助けて!

(兎、椒をふり上げる、同時に爺さん柳

お姿さんを殺

したことを後悔したか

鬼。まあさら思へる間思つてゐるがい」だら 長くはない。 氣で係を殺さらと云ふのか。それはよしたがき、然べる う。俺は手を下さないでも、お前の命はもう あは」」。冗談はよせよ。(間)お前は本 ム。さかさまにお前の方が殺されるぞ。

爺。四かしたぞ、兎!

の下に姿をあらはし、

屋をひらいて

〇七、六、五

爺さんの摩。(姿は見えず婆さんの摩色で) 前の舟を見ろ、お前の舟を見ろ。 (びつくりして立ち上り)誰だ! 今の摩 \$6°

狸。何を云つてやがるのだ、婆。(舟底をふと 爺さんの聲。お前の舟を見ろ、お前の舟を見る。 見、あはて出す)大綾だ。大綾だ。常してく は ました。私がわるう御座いました。(お解儀 ださい。語してください。私がわるう御座い

狸。許して下さい。許して下さ 着さんの摩。お前は殺される程のまぬけでは 助けてくれ ちをかけ廻る。舟くつがへる)助けてくれ。 いだらら。 だす)鬼さん、鬼さん。助けてくれ。 い。(舟が (舟和の 動3

よろとびよ

よろこびよ。 とらく時が死た よろこびよ。 よろこびよ。

U

お前にいっ 個人から生れるにしてはお前は深すぎる。 深い、深い處からくるね、 喜びよ、お前は何處からくる。 たしかにお前は、自然の子だね、 さもなければ人類の子だ、 、お前は。

自然は男と女をつくつた。

互为

に惹き

こつける

do

つける。

は 9 ない 7 れ は 四月四日だつた。 その後鶴には 逢

5

自じ その後鶴 日分と鶴 望み が の関係はあ あるやらに の話はその ま」に 6 な 去 4. やらにも思へる なつてゐる。 上のやう 自分が ts

<

かっ

自分は女に餓ゑてゐる。 自分はまだ、所謂女を知 夢の中で女の裸を見るこ 一分は今年二十六歳であ 女は純粋の女では なく中性である。 6 とがある。 な か

ないでも寫を無してゐる。途は とを信じて疑け 自分はこ || 々自分の理想の女に近づいてきた。 の餓を鶴が十二分に癒してくれるこ はない。だから一年近く鶴に逢は ない 為に カン 鶴っ 11

人でも或 きつける。 たらとも い美しい女は瞬間的に可なり 7: L から今の所、 かし自分は女に餓るてる 際なった 又年増の女で 女と夫婦になら には可なり この話の の力を以て自分をひ も、さう美しく きまる 5 つよく自分を までは は思はない。 鶴以外の岩 何年だ な 短記 0 3 ŋ れ カン

が集 然が男と女をつくつたことを感謝する。 ひきつける力を感謝する。もし地上に女がな ったら、愛し得る 1= つく つてゐたら、いかに淋し がなかつたら、 苦しく思ふことも つた。之がために自分は N. さうして我利々々亡者許り がなかったら、無し得る ある。 いであらう。 しかし自分は しく思ふこ 五に強い

間には何 (男の如う つて生きら 女によって隆落する人もある。し 女そのものは た甲斐を知つた人が何人あるか知れな かある。 れる人が何人あるか知れない。女ありたのでは、 否はそ つまらい 以" 上 150 \$ L かも知れない。 力。 し男と女 かしなる

にとつて幸 一アダ 女その 該に女は男にとつて「永遠の偶像 力は知つてゐる。 はイ た b カン がと共に樂園を逐ひ も知れない。しかし一人で樂園に居る 知 ムは「イヴ」によって樂園から逐び出さ れない。 B のは知らない、し 漏 だつたかも かし 女そのも 女の男に與へる力は 知し 田ださ オレ かし女 のは対のないも れた 女がな であ 力がア 男に る。 ダ 與意

を崇う。 所謂女 7 130 を知らないせるか、自分は その 肉と心を崇拜する。さらして FILT 想等 少女

> その理想的 は第言 一の人で の女として自

日分の知

れる範圍に於て

間に幸あし

は思はない。 る陋屋に 自分は鶴以上に自 の仕事をすててまで鶴を得ようとは思は はない。三度の飯を二度にへらしても、 くとも自我を機性に かし自我を つて、いくら L かし自分はい 住まうとも、 犠牲にしてまで 鶴 御を 戀してゐる 我を愛してゐる。 くら女に餓ゑてゐるか して 鶴と大婦に まで鶴を得ようとは思 からと云つて、自 F 一緒にならうと なり くら淋漓 た らと云い 75. 0 、自分が TS

て、 と舞踏がし 前に存が來てくれない なまめ 女に飲るて かし 自我の力を自分は知ることが出來た。 かし 女の柔かき間味あ たい、 き否、人の心をと 女の力は 全身全心を以 と国 を知い D) る身機、優しき心 こかすべる べて。 女の力を 、ちけ を知り

ある。

自分は自我を發展させる為にも鶴を要求する

禁 自家に歸るとまも 飯 を一緒に食ふ のは明と自分と今年四つに なく悲飯だった。

後益々鶴 女に餓るて 福行の さうし ある て自分の妻に 自己 に對象を なると 緑気す が 得る 鶴る 40 た 10 そ

の指をさくれることであった。 は、話い確にされることであった。歩く度に後た。話の種にされることであった。歩く度に後になった。歩く度に後になった。歩く度に後た。話の種にされることであった。

を恐れないで見せる。 することを平然として甘受して見せようと かし自分はそんなことを顧慮 百屋、いたづら小僧、 ない話と思 一拾てる たり、 恶 のらくら った。自分は斷 红 は馬鹿気で 口之 云はれ 自じ 日分は近所 たり、 さら云ふ人に後ろ てゐる 別の人、口さが関じて近所の人 書生、 嘲笑 てけら 笑された 出で入い 思言

次ぎに自 母さへ味方にす するだらうと 0 物等 れば世 し自じ ひになることは母には耐 を恐 思えつ オレ を 馬ば 付は 鹿か it 母はは 計世 自当 を恐い 分 の決 へ、が 礼

かくて自然

一分は鶴を妻にするために田來るだ

逢ち

た時等

は、

以前

と同じ程度に

間々しく

骨髓折 に人をたてて せ、その うらと思っ 翌年の春に父を承知 鶴の自家に求婚して 整年の < 3 れ に母 その を 承点 知さ 

ので、十が九までら 父中母やは 夢と、甘き夢と、くすさうして自分はうま て見た。 て下海 をう に於て優つてゐると云ふ自覺も手傳 自分は其處まで思つたより容易に事なった。 間点に Ĺ 初めて逢ふ です 3 そんなことさへ ち ロ分はその 立た 風流 カン 0 ま あ ばゆ す 評、近所の人の風許も想像 0 17 た人は べての Op る 姉や姪に對する鶴の い氣まりのわる 時曾 時台 ことがあ でう が のとと、 のこと、 想像は華な、明るい、計 まくゆ 七月の下旬に すぐ 0 らそんな話に 彼か 空想するととがあつ 無愛想に 女芸 8 つたい夢を見て 最初の接吻が つてからも一 お互に感じてゐたこ く聴を考へて、 家より のまら 4 しのり に鶴の ので つてねた。 此方の 度も いして見た。 H つてねた。 たくあ 家にあっ 時のこと 度さ B が遅んだ まだ若 想像 へての 日的 0 いっさ 名を 12 15 鶴る L ŋ ٤ き 點泛

間で を見る事が出来 その年の秋(鶴)

れた常座はか しそ 校の歸りに逢ひに行つた。 翌年の三月迄毎月一度ぐらる何氣 淋しかつた。自分は氣まり て淋漓し 度ぐらね逢ひに 里" 不快に思って引越して行ったやう れ 以上流 かつた。又彼女に 上逢ひに行く程圖々 の一家か 田かけ なは自然 たと のわる 分龙 しく なる \$ 家の あっ なく ななれ 思る が気が 時には毎週 ルす 近 な しか カゝ カコ

やうに開 てお たか して結婚する して繋いた。 と云つ そ 自分は鍵を懸してゐた。 た自 の三 0 自分は一日も早く 一件号 その K 今度はこつちの のは 再だな 上之 に鶴る から たって 間点 の家に行 0 立つ人 春鶴 鶴記 さらして女に餓る 學校を卒業 その いると云つ 人は さら な 用隐

たと聞いた。その後一度、信然に甲武電車で逢ださうだ。さうして鬼が綿蜒するまではさう云が語を聞くのさへいやだと云ふ光方の答へだつか。まだ學校を卒業しないのしかし鍜はその容、まだ學校を卒業しないの

す

愛きす

る

B

を持つて

です B

です

か

0

親認

んめで

死んで やだ 思想 八はい は to 82 時等 が水 たいことの 思ふ。 オレ ば 死し 多な 人別 82 4. 白じ 分が た は死し 6 ح n 12 から 今等

大久保 とと降か ŋ いら 支むの 想を三十 な 图 6 つてねたが午 大の處 程度の 8 ナニ 同等等 の祭り IJ 11= 降5 ij があ H; 1- 5 四ちゃ だっ 力》 曜ら 時頃自然 た。 ま だ た頃には で歩いて中武電車に この 発達んど 「家を 日大な 軽けて ٤

は額 た。 なり 大久保に引越して だか 大久保には がは対多に大久保 のこと 知し かと 住んで な な を思いて 思つて見たり かと思っ は館が住 が、友も から大な の家 んでゐる 時待は 0 Ł 3 見ずた 八久保 友智 で百番 父を訪 ts IJ 地ぐ は 金りでなって 鶴る の虚へ な 1115 いが で逢ひ 20 家さ ゆく 11 红 緒に 何處 御記 な 時差が は

益々淋しくなって限ぐんで来た。

に似てゐる。

歩き

4.

なると自じに

人格が一段と高くなったやう

な気が かう

っする

自己

自分の方が

とは言

6.

人とや

情するやう

化きて

0

すべての

をない

み、

すべ

ての

分がは してゆ

さをまぎらす為に

0

け

Ś

ずも出来ず、 分がは

父たるの喜び

A.

つとし

い蚤った天気だっ

と目的

7

い陰気 自じ分だ

私な心持の色彩に

いた。泣きたく

つて泣な

ない

やう

いしろ自

徳を

を味いこと

が

His

來すず

オレ

法

下げ 塩太だ なか 可かな れば なり 湖はが う待つて 1/13 大清 して 大人人保 電光 \$0 車に -0 わ 玄 ŋ 乗の 3 虚さる ~ 6 と云つて 次に たが 7:50 べる ばり な n り間の高いは Z. た。 L 知 い人は 九 2 た 九 高家 事等

> 走け て御覧ない に額 0 あ だと 思蒙 時を 0 た。 0 0 時的 V. 出た 分龙 昨

角でで 逢<sup>あ</sup>ひ と口名 なか W 一きと で四人首の Hic つった。 そ 0 力。 中でで は 形" け 年し 時そ た時だ 40 ŋ だか ----或處 れに自 0 女學生 問程を 川系 った、 でま 角質が C. が立た 概 能時間を割然 分は鶴 が 創る ち る がたが ごどま 處に 行に 學校の 來た時 御る つて途 つて後ろを見 1115 後はた つて 中等 前ま

. C.

てお -}-る Z 向か Ď 6 一生懸命で走け る 人 が

近は女の せこ 珍ら 御記た。 13 IJ 女の人の遠く ぢ を見る 45 と思想 た さう思ふっ カン して と自じ 政 つつで 分に思い なく さう思って見てる 來く る - 1-まで つ を見る。 ち から思ふ がふっ は

-( かう

自分は 分がは 0 わ 能る から 行日學

たっ

高等

味をは

40

想

定け

亦た

だ

カン

0

さらして道

カン

0

カン

曲点

L

自分だけ 好的 とを たが は やん んで も春ちや 施力 れば父の 叔父さんく 方言 母あ Ł 変す 〈 (姓) ち 0 中等 司に んが好す 川が E んくで一日くら B なることは 川がで 0 あ で外國に行 名な と云つて な き る は毎日會社 70 L だが、 が、父も 日くら 生 H. G 係さ を装ち 当 來 懐ら な 0 E が やん してお 6. É 7 出飞 0 る 3 中等 自家で んも自じ 0 とても る。 15 0 る あ 压性

はな 書き れ 11] 5, 10 時等 カン 愛は 40 知し 時生 可加 春ま れ れ 他产 愛は る な ち 人 の子 んで かし 實際見て 供着 泣<sup>な</sup>く 自じ 版語 かし 日分の子 時は 笑きふ 可沙 だ。 愛はい おきる は五月蠅 供養 ないが、 何停 ٤ 度は は る母程夢中 11)37, B 姓於 や自分が 0 4 ٤ の方が が機が我な uly, 愛は

300

夢りあっさ L 自 自分は春 の子供 ŋ 子供を通 7 5 apo して と淡意 な 自じ さら 可加 分流 愛問 4. 力と の変 分が 感を -恵を OF. Zy. 夢事 地質 ょ 々、 世 1 母は 思な 四人 なる L 作に父が かっ cops が夢む で L から あ

豊飯は相變らずすぎた。自分は自分の室に歸てになるであらう。

分がは、 婚に ひたい たら浴 る 飯でく 40 信じてゐる -) なと思っ いては L 5 9 い気が たって 20 は彼女にはま る 防营 淋幕 た。 でしい感じを L ま 少し 久しく かし逢ふ だよ b か 力があ 逢は 0 抱治 0 た な < が な だけ き さま 宝命 とを 館る に歸然 だ。 IJ がわ 15 渔的

と思ふ。

にな

おる。 從って るほ い自分は運命を信じ その どに الماليا 時自 13) なり は信じ なくも気に 口分は中々 日分は今日 迷信家 べの迷信家だ。 たく カコ 73 は 金曜 だ。 が なる。 る 打きかけ ulp, El V だと 消 迎命に 1) 人智を信じ 信火 な がら信じて Ľ に頼なり 事記 20 に気き 切 オレ 75

ざわざ Hu < る。 礼 金き カン だと 、迷信 で二 行 け 贈言 出 E カン なる しそん カン よく 西洋人が忌む 5 引き越 け け 年 < る to 75 逢あ 別から彼女 な迷れ 6 なら ひに と思っ からは 信義 女に 0 L な は と自分が カン カン る 逢 け 逢小 H 從って 一寸と 15 カコ と思え は 分 4 0 やらに 聞き いム気がしな V には た 時等 金曜 つて 6 事 れは てゐる は一寸遠 ¥, 8 目 L あ 迷信 金龍 0 7 わ

さう云ふ時は迷はないと反っていくなと思

わざ念 逢あ 主 5 して 110 行人 辿り は な 4. 鶴る なと に逢き 思る L わ さい カン

4. ¥, を 6 時基 とと思い رجي 8 折角今迄 ||· ||-| た。 7=0 逢は さら 助告 L な 力。 とう 0 たの づく だか 逢あ 6 7 9 逢あ 時皆 は

幸あれ!

て見たが、 い気 自じ 分范 は何語 から ~どら か讀まら Z. と思う なれない -チ の本党 さらして をと

る。 隕免 B な 自也 石等 4 6. 3 日分はどう ずい 0 から X. にら 何等 する。 オレ から な ・も空想 3-さらして天災で若外に H た る。 れて × 1113 ば 8 L どら 死ぬ たど だらら 肺性 非ず、 カン 肺病に の空想家ら 40 \$ これ 自也 なって 分泛 な氣 思る カン 2 は 1J なが 岩が死に する 思想 7 ガニ 3. 不可 FIE やら 生言 分がは、 面白 思想 73 な気が が かも な 生田 7 知し 40 4: カュ t -j-

かったと云った。こんな子供らし -75 は味へないと云つた。 すぎて、運動しすぎて歸路についた。皆而白 ---十時過に告、 際をからして、笑ひすぎて、食 い樂しみは好

足は早く、十七夜の月が時々すごく顔を出す。 は嘲笑に報 つたら、 町の内をこんなことを考へて歸つた。 くつてふちの灰色とでなほすどく見える。 自分がも 自分は寝靜まつた處々瓦斯燈のついてゐる ないが、あたりに「もや」がか わかれて獨り歸つた。雨はもう少しも降つて 雲がかさなつてゐた。その雲がいやにどす 車で四谷までくる間は連が きつと し鶴と結婚が出來たら、 のに属面目な怒を以てするから 嘲笑する人があるだらう。 ムつてるて、空に あった。 同窓會に行 それか 自分が 黑岩

K V : がさ なるから、 随分されても かし鶴と結婚 が用來れば随分いく話のたね ふ話に馬鹿に興味をもつ人と こことがあるやらな気が

つい自分を揶揄ふ 時自分はから答へる。 見初めて結婚したのです。残念ながら真然 かもし な

> れ 女に興味を持つことは出來ません。何でも の無を幾分か知 とはゆ きません つた僕には貴君のやうに多く ごどざ

する あらう。 から云つて自分は苦蟲をつぶしたやうな顔を ることは出来な だらう。 しかし自分にはまださう云ふ さうして座はそれが然に白けるで か時に超越

つたら、自分は懸つて歸るにち るであらう。しかしなほ自分を嘲笑する人があ もしその時皆が默つてゐたら自分は話頭をか う道學者がやない、教育家でもこ す 入つた。 -[-このことに超越することが用 から思つた時自分は微学 一時半頃自家に儲って、すぐつめたい験味 笑んだ。 张章 れば自分は 15 い。さらして な いと思 de J

自っか

かいる

「分を揶揄ふことは真の意味に於て自分と喧嘩」

することである

から、誰も自分には嘲笑をしな

象を與へた言葉は つた人だ。三十日の同窓會にも來て 0 美しい女の人で電車にのつて學校に通ってる 文科に通ってねて、自分と學智院の との 二月一日の晩に中野の いろく話をし 人は自分の今の戀を知ってゐる。今大學 たが、自分に忘れられ 友が の時同窓だ たた。 ない印覚

あり

額はもう少数な人には評判されてゐる

ち

から

ないと思ふ。

あった。 に餓ゑてゐるからね」と云つ る人はすぐ評判 自分は、「 になるらしいね」と云ふ言葉で さうだらう。 皆美し 美しい女

たら ら聞いたことを話し 友は評判されてゐる二三の女について人か さうして鶴も評判さ 鶴は大久保から電車で學校に通つてゐる。 れてゐるだらうと思っ

の日の端に ては困る。 る。(少さ きつける所がある。 は ても別に何とも思はない。 んな風しても美しい。 女だ。 ない。 自分はその女を知ら 1 なくも去年近は、一寸人目にはつか さらして粗末な着物を無造作に着て居 0 しかし美しい。 女を玩弄物のやうに思ってゐる人々 やうなり。 0.) ぼるのはいやだ。 さらして可憐だ。男をひ IJ ない。 アのやらな顔の形 なんとぶつても、 かし だから評判さ 鶴は華美な女で 鶴が評判され

たい。鶴の個性はたべ自分の個性との かする。 鶴を戀し得る資格のある人は自分一人であり は 神聖なるも のを殺されたやうな気 み夫婦に

立ちどまつてゐる人は して四人におじぎして 鶴は眞赤な顔して走けて來てとまった、 下駄だっ さら

と三間とははなれて居なかつた。 の方を見て右に折れようとした。 一部待ちどほさま」と云つ この時、自分は鶴 自分だは は一寸鶴

すると鶴が何か云つた。すると皆い

してねた 鶴は高下駄の窗を一つおとしたのをひろはうと た。その時自分はもうふり向いて居た。 まり お走けに なるからよ」と云ふ のが その 聞え 時等

0

分は夢中で三十間許り歩いた。さらしてふりが、から いた時にはもう誰もゐなかつた 時自分は鶴 と顔を見合 せたと思った。 自己 向も

妻になつて一緒に高下駄をはいて歩く ふ言葉なのだ。永遠に揶揄ひ得る時は來ないか れが今になって思ひあたっ 走けて御覧なさ 時大久保は道の かし生想ではいくらでも揶揄へ いとぶつたのは、 わるい處だと たのだ。 鶴が自分の 時に揶揄 た。 Z

來てゐた。 自分が友 その内に段々來で十五人程になった。 の處へ行 0 た時は既 に四五人の人が 中なには

> で陸軍大學に入って 三四年ぶりに逢つた人と てゐる人もある。 設定を ゐる人もある。 ハもあつ B つてゐる人、子供を持 た。 もら陸軍中尉 學士になっ

人は丘に面白く夢中になしています。ないである。六七年前の友である。六七年 白く塗んだ。遊んでゐる時には皆木七年前に蘇えたれから十時半週までいる~~のことをして驚 自分が友の虚へ行つたのは一 かし皆集れば六七年前 ねる人もあ L かし雜 かのさ いには節は争はれない なることは円來な 七年前の心になり得な 0 昔に節 時中 る。 頃だつた。 がは六 B

れら 不快であった。し ことを顔に現は 入つてゐた。彼等も女に餓ゑてゐるの には今迄そんな話をすることの アとか云ふ言葉がちらつくと あった。自分はそんな話をぬす った。しかし闘々しく馬鹿に を持つて話してゐるかたまりもあつた。 自分はから云ふ話を聞いてはい することは出來なかつた。 もう五六人集つて、 礼 たとか、惚れたとか、デ して話をしてゐるの かし時々聞えることを聞えな 藝術が著 計説とか 興味を持つてゐる 話にしきりと興味 平然に 大統語 み聞きするのが くら女に餓ゑ 入った。 X が藝者に惚 ひな人まで 不愉快で だなと思 2 その 1 ス 内京 1

> さらして美しい女と夜をたのしむ人を羨まし ても藝者遊びは斷じてしな とは思へなかつた。 でよさうと思ふ。

さんになつたとか、嘲笑的に云つてゐる人があ 約濟だとか云ふ話に花がさ との前の同窓會の時に 今に誰がもらふと も誰が細君 いた。今日は誰が父

賑かにする為につ されるのは不快で 自分に は かはれて H から云ふ性の ない、嚴肅な はほる 問題を敷談に 題を座を

時まはい 自分に今後會へくるなと宣 する考へと人々の考への問え非常に遊びがあ 3 思へることがあつた。 やらに思って仕方がない。夢中で遊んでゐる さらして自分の女に對する考へ、結婚 ムが、雑談の 時、皆の口から 言し 7 ゐるやらに 出る言葉は にたい

方をする男にちがひない。 彼等はログンの接吻を見て氣 かし大體から云ふと今日 0 财产 わ

る

い笑が

だつた。他の同窓館のやうに醉ばらふ入は一人 たまらない。 V 3 B 2 彼れ等 ない、 やうな興味の人間に醉ばら 顔をほんのりと赤くし 同窓會は大成功 た人さへゐな はれては

分の父が

一寸知れて

おる

3.

見が有物

と、食ふことには困らない位がとりえな

ま

みのない 思なは、

れるのが當然だと思 顔色のよくない男と

か思っ

つてゐる不快な、男らしくない男

男としか思ふまい。

めて夢 としか思

中に

四年前にもう鶴 る。 つてむた。 く夫婦になれ 一つて下さった川路氏に手紙をかいた。 つてゐた 八歳になった許り 爾親にとつて可愛い娘を花い内から手ば 対する態度 分は の前置を書いてゐる内に自分は自分の 女に餓ゑてゐるので今迄はなるべ て之からも一生懸命に奔走しようと かし考べて見れば僧はまだやつと なければせめて許好になりたく思 の傲慢なのに氣がついた。 は十八ぐらねにはなってゐると きらして見はあるが一人似であ ない男に一 である。 ――自分は質は三 く早時

る気にはなれざらもないや

やる

處

かが他た

いときまるまでは一寸く

に思える。

なくももう二三年は自分の話にはの

つてくれま だから

しない存望な人で費つてくれる人も 人是 V: 5 があるだらう。見初 見初めて求好する人にも自分より資格 75 きうしてその ひない 間にいる處 めるやう な馬ば があ あるにち つたらやる な真似な 老

た。 の命に背く程のものとはどうしても思へない。にはよし自分を戀してゐてもそれは雨気や 自世 た。 分光 さら して自分は手紙に次のやうなことを かう思ったら なんだか ~ 淋しい気 兄声

自惚れてゐるから、自分をいく人だと思つてゐ

爾製や兄は

----兄は自分を知

は

たく思ひます

ねるわけ

だ――自分をのらくらした、だら

虚へ嫁く人が多な

0

その方が多言

多い位だ。自分は

この頃は二十二三でい

なして性質もわ

から

生をたくさせ

誤に 私は事がこくまで運 に望外の幸を思ってをります こまで運んだことを望外の幸と思って 和は勝手に続し れ易い話が誰にも誤解され たがつ い貴君に大顔御迷惑をかけ の人に迷惑をかけました。 たのです。 たので だことを以てすで れずにこ 歌台 手

> うして奔走して下さった、方々に なりましても少しもまわらず、益々自分 謝いたす心算でをります。 をります して下き む方に進んで見ます心気です。 からこの話が駄目に た、同情して下さった、さ 今度のことが駄目に なりましても、

10 CO ひ 切<sup>全</sup> リ のやうな意志を持つてをります。 L 下さることは力で どうかこのことを信じて下さ かし 問だだ にいます。 たく御座いません。 私は例のことに就て は思ひ 私はは 切 1) 度貴君をわ 依然 縷の に合え い人間 こて記

方はまち それはもう一度先方へ行 とがふことをうまく云つて戴きたいので らどらぞ 0 1) かけた州と御 をなるべく早く ります 此三 ら話に 1) to 30 れる ·市, がらせ下さ きら たら がくるまでは からせ下さ を願う 面 れる時 一倒です ひま ç,

(297)

たの 御を続し ŋ だと思っ 得う る Š るる人は だ。 むる 白也 分流 オレ ルげ自然は、 ti 五年前から 得 分流 しどう 知し رينهى 至 いらに レセ 37 鶴る カュ 世 迷

3 つたら 白いば白い 分党 から求婚と 水药 77 されなかっ はおかが 8 0 が 白<sup>じ</sup>た -01 の方の處へ 30 來ては と常常 图章 た

じてく 6 白じさう TI D • 分を 自己 分がは がは生れつきの 礼 自じ る人で なけ 處といる は極端の個人主義者であ 、來ること れ 道學者で 此方 番! 1) 4. だと 感沈

目な人が 格が気に

3 7

EIU

が対対

0

人是 面也

力》

Z,

し真に鶴を

して居る真

さら考へ得る

る程には自じる人はゐな

6

カン

d.

オレ

な

0

分が

のは目用さ

ない。

てゐる人があるとする。

人の性

を

不常

おとさなけ

れ

なら

TS

V:

さう 時にそ

しても

る。

自也

分流

がは平然

派とし

7

と結婚す

と結婚するととは出來らば鶴にも氣の毒であ

分が

は自じ は

自分の快樂の

為に他人を不

幸舎に

しよう

な

白じ

分流

他人

想を

を報告

-

自分の處へくる

かその人に

心なる

が

3

0

7

さら

親都の

命管

を束を 喜れば 玄 極調 ない自 網史 することを取とする。 心意志を東 を他人の為にす · cop にまで 愛する故を以て愛する 白じ 分の為に無人を不 納法 他也 す 人を Ł る と自分のほに少い でも特性にすることを Z, のを心か カン CR 僧む自 のりじ J. 4 物 7=

と云ふことも大なる とを が他た 7 疑問であ カュ 男を続し 自己 分がは 7 他た 3 問為 0 で大い 分を無して ふこと る ただる から て それ るてく 3 自 る と云か 分 以 上点 IE れ Z る

不幸を喜ば

な

60 40

白じ

虚へくる

0

から ねてく

鶴る

御が自分を愛し

れて 女のをなる

まして自分

想記し

る

なると思へばこ

自己

日分は父や

加塔

施也

3

人是 問 7 -問題は裏返 自 を無し 您 ょ 15 4. 自己 たる。 500 分党 2 2 こり カン したら 分以上 自也

分より遊

に有望

た人で立派な人

2

身體

支き

他の人の

人は自 対がのと に承知 の為に

かし

FIE

な人であるとする

嫁き

たく思つてゐる

も限らない。 的には遙か 分がが 程度性 がかっ よく求が 快品 (樂と動行 É してそ 肤少 IJ 6. よき人のと 知し れが為に自己 ため からず に死し 役ない 處 のかの成った 82 かも いかいかん 知し 來會 3

な氣さ から 思言 と自じ 分法 は簡 の為に戦ふ 時等 がます apo

鶴と話し と自分だ op る 云ふことを信 5 やら 0 かし 力の心とは、 たこと 鶴とは ts なっ もはっな 70> な フ三四年前の Fo カン 6. なほ る 逢は 7 さら 1 自分は から デ カン 云山 n 際手に信 他人に のだ。 ふやらに思 IJ ンクを愛讀 物层 のこ分だいなは

が大き 73 分が から H が 2> 口名 と自分を決婦 る問題 ts 真 らっそ 7 心 け 自也 な 1120 d, はらそを がはさら信じて 野の ない程には信じて からと云い を自じ るとはきれんくに 0 にする 友が H 分は中野の 一同情を 0 る。 カン 情をよ 窓をに 113 時影 節へ は 20 近くに電車 友と外の 5 0 思わっ いいにあ たあ TS が 2 心疑問 らっそは が け る。 <"

ばなら

3 なけ

自己

然艺

秘密なれと命ずるこ

自也

1分はことで云ひたくないことを云はなけ

れ

とを告白

ればならな

いと思ふ。それ

0

いて

であ

0

自分はこの

誰

いでも

に入った。 を食つた。 つき ひに 一寸笑ひ さら て然しい心を抱いて自分の室 顔を見せるだけで急いで飯

3

2>

の人の頭で罵倒し、心臓でのぞんでゐるも らしき殿堂をたてたく思つてゐる。 自分はムンチの 自分はこの重荷の為に超えず心を勢してる どうも し用して人々に数へたいと思つてゐる。 だ。さうして破壊された歴堂のかはりに 1分は慶義の教育家にならうと思ってね ついて讀んでは 本気を いて讀みか 自分は け ない。 は現代に し 0 を 新 カコ る

かし自分は弱い人間である。さらしてする

ぶつか 能の カコ つてゐる意のやうな人間である。賴 天に憧れながらたよるも たより ない人間である。 點で自分は樂天家である。 たよるも れば何でも頼らうとす たく思った。 のを得るだらうと思つてゐる。 かしそれは不可 0 なく る人間であ さらして先づ鶴 地方 面外 れ をの 3 230 前にらし B たく 0 何きに L ŀ 0 0 K

持つて は経 自じ 思つてゐる 分はムンチの本をお 0 いてつ ちつとしてねら

する。 だららか 然がこの問題 はずのこの您を自然が人をし やうに感じさせる力を崇拜して しさがなく やらに思ふ さうして自分はこの恥かしさを通し と思ふ時に自分はこの形かしさを尊敬 なる時男女の關係が如何に関れ 0 を なるべく秘密にせよと命じて かし自分は謹んでこの -恥等か おる。 L 命にてる 4 x して自 3 0

人を知り 手淫もせず、女も知らずに立派に生活してゐる る時手淫に逃れて行 考へ、又云ふ時、自分の心の内に、「汝、 とを信じてゐる。自分は人間の意志の力、理性 からと思ふ。 ぐら する者よ」と云ふ聲が聞える。自分はこ いことの強んど唯一のものだ。家さうなことを ・ラッ 自分は誰か 至つた。後でメチニコフもさら云ふ考 力を知つてゐる。しかし自分は 7 力 い ゐると云ふことを友から しこのことが後ろぐら 所をなくす為に つてゐる。又さう云ふ生活の出來得るこ グ n の結果手徑を正當なものだと信ずる と結婚が しない間は淫然に誘惑さ かうと思つてゐる。 B 質は早く い。自分の 聞いて力を得た。 鶴記 II) y と結婚 なり風記 の後ろぐら 考へを持 の後ろ 手。 V ス は 机

> に歸った。 たら、 來ようと思つて れないの 途中で小石川の で神田に散步が ゐる所だと 友に進った。 てらに行かうと出かけ 云ふので一緒に自 自分の處に

思つてゐる。 ねる。 弱者の荷はせられるも て弱い人を病人と同一に見てゐる。病人は罪 思つてゐる。 處までも實際家で空想を空な、力の を三年前に卒業して今三井に出てゐる。彼 がなくとも苦しむ いと思ってゐる。 小石沿 むのが當然で、 始まらないと云ふのが彼の説で しかし趣味が 0 友は自じ 少なくも さらして道徳なども虚しきものと 自分と一 さら云ふ人のことを同情し やうに弱者も罪がなくとも苦 道徳は服者のつくつたもの ちがふ、彼は高等 利害をはなれた道徳 のと思つてゐる。 番ぎ 友で気が合っ あ 75 CK 5.9 問業學校 さら 情し 穏徳は のと は 0

議を論え カン 以い 外の點で相和し 要するに思想や 20 K Ho なった。 も何かか なは時々に 興 きり逢はな 财品 く仲 ゐる内に道樂 -6 同なじ 73 ない あ 75 ての それ

忘れてしまふ。

云ふだけのことを云ふと議論したことをまるで

と自分とはよく議論をする、

しかし

46

互に

5, ませぬ から頭をさげて是非もらひ ると思ひます。先方から 度も頭をさげて求好 來ま せら、 と云ふ気がない る でする であるのに 進んで上げませ のは馬鹿氣で たい とは思 のに此方 何度 \$

どうか私 た間として不気でおめに 私は例 つた時光方から知ら めてをりました。私は何年でも待つこと は平氣です。不気で おようと、 私に遠慮なく、例の人の人妻にな 0 人との の意のある所をおふくみ下さ 兩親が承知し と結婚 せて なくとも勝手に懸し もら カン け ない前から る芝は獨身で います。 cop らに

> 神徳、後、、 であらしく響きます。 とが出來、安心して自分の道をすゝむことが出來。安心して自分の道をすゝむことが出來ると思ひます。何時も突儘なことをながつたらしく響きます。

かった、さらしてやくもすると自分を憐れむなかった、さらしてやくもすると自分を憐れむなかった、さらしてやくもすると自分を憐れむなかった、さらしてやくもすると自分を憐れむながこぼれる。 きょう は大きい。明日から驚く程勉強家にならうと自は大きい。明日から驚く程勉強家にならうと自は大きい。明日から驚く程勉強家にならうと自は大きい。明日から驚く程勉強を対した。

五

自分は新の飲りまする時、幸まれより てほし 心を得らい を考へずに勉強しようと思った。 のも気持がいる。自分は今日から飲り鶴 手紙を自分で投頭しに出かけた。さらしていいが、いが、皆然してはなれるの食い前に昨夜書をきまいる。 今日は久々で天氣がいる。少し L かし いと思ふ時は一寸心で祈る癖 幸勢 れる。 新ると耐らない時よりは幾分かの安 だから何か心配事や、 よと心に祈る き」 8 のあるも 定気の冷た のとは思は がある。 かうあつ て投資 いた 75

> でがました。 でがました。 するのは馬鹿氣でゐると思ふ。 では、時間を空費 んなことを表って、頭をつからせ、時間を空費 んなことを表って、頭をつからせ、時間を空費 という考へても鶴のことはどうもならない。そ

とで観が登場 ないはずだ。かうすればよかつたと未練を残すないはずだ。かうすればよかつたと思いなくことはた。之で観が人場にならうとも思ひおくことはら、ともない。

所の人の嘲笑を思ふ。さら思ふと近らまく行つてほしいとすぐ思ふ。さら思ふと近らまく行つてほしいとすぐ思ふ。さら思ふと近らまく行ってほしたが綯はどうしてゐるだらう、

れる。 うと思って二人の顔を見る だ。自分もそれに見惚れて しくってたまらないやらにはし 気だった。三つ四つの子供は身體の工合がよく ば二人が益々愛 一館、己におたより。 八 時半に朝飯だつた。春ちゃんは相鰻らず元は、気を さぞ父や母は可愛く てくれる人のわきに しあふかりだね」と心に云つ 世間 間 0 の人どが ると自然に微笑ま るれば何時でも嬉れ たまらないだら op カュ いでゐるも れこ 礼 Zit

は真面目な顔して父や母の夢中で笑ふ時も、おたいと思った。自分はすぐ思ひを頼じた。しかたいと思った。自分はすぐ思ひを頼じた。しかたいと思った。自分はで思ひを頼じた。しかまじる。

が、から

op

つてこの話を一先づかたづ

戴かないと何だか氣になります。

たのみして戴き

面倒なことをお願い

たします

自分は昨夜、大久保の友の來で話したこと、 友は少しも笑はなかつた。 さらして自分が 福泉 を無してゐることを知つてゐるのだ。 手紙のことを話

人だ」と云った。 な人はない。君なんかは道樂をする資格 「しかし僕だつて道樂をし 「うまくいくと 心つた時に、 自分は女に餓ゑてゐ い」ね、うまくいけば君程幸福 かう云は のる、能がか たくないことはな な快樂に憧

れてゐると云ひたくなる

し面白

いこと許りぢやない

つてゐる時分かも知れない れ さらだららね。僕もそれ TS れば例の人がゐなかつたら遊んでゐるから知 進つたらう。 怖る いのだ。 さもな

二人は笑つた。議論は何處かへ飛んでしまつきなりなった。

友は雲前に歸つ

て全力を盡すからす お心はよくわかつてる 翌 三日 と云ふ意味のことが書 の朝、川路氏 いから返事が のことを任意 お父さまと御利談 いてあった。 來た。 せて 貴君の 就 きた

ゆくと思つてゐる。

さらしてその時自分に一気

角型

はらまく

H

7= いから

らる遊はなかつた時の鶴の心、自分に今日途

幸あれ! 勉強しようく

を送つてる つ、鶴と夫婦になりたく思ひつゝ相變らずに日自分は自分の目的に 商はうと あくせくしつ 自分は自分の目的

な、恥かし に比較するのはい」として自分をダンテに比する。 曜日だつた。この日、 さつた以後忘れたことはない。二月十三日は土 が、 の誕生日の六月十一日をよく忘れることがあった。 1月十三日は(後の誕生日である。自分は自二月十三日は(後の誕生日である。自分は自二月十三日は けに自分は態と結婚が出來る 何だかから胸窓 十一時中頃に書飯を食ひ、鶴に逢ひに出 る らうと思ふと氣丈夫だ。しかし鶴をピアトリス ダンテもから云ふ感じを持つたことがあるだ のは少しひどすぎる。しかし自分 なことを歩きながら考へた。 鶴の誕生日は川路氏が學校で聞いてきて下 いやうな、心配なやうな感じがする。 日あ出で がしめられるやうな、嬉し 用があるやうな顔をして 鶴の高も大概 かっすり 知し 75: 社 ない。こ 應 け いいだ やう た。 分が る

> ようものなら可笑しなものだとも思った。 時観が自分に今日逢つ 鶴の心を 川きく のを樂し たことを忘れてる みに してゐた。

たっ 二町程さきが見える。其處を折れると見えるだりでは 今日はきつと途ふだらうと思ひながら、日に注ける しながら歩いて行つた。折れてゐる處にくると 意をあつめて、向う ない。自分は鶴がどんなになつてゐるだらう、 V: きり見えない。そこ迄には鶴らしい人は見えな 町許り先きで少し石に曲つてゐる。其處まで つてくるのに逢つた。道は一直線ではない。 らうと思った。 その内に鶴に逢ふ機會のあり得る道に達し しかしいつ鶴がその角から出てくるか知れ 鶴の學校の生徒のぞろ~~とつれだつてや からくる女學生を一々注意

る。 つた。 に逢つた時は大概三四人と連 つて、話しながらくる。最後にくる四人づれの 學生が二十人許り、二三人づつ一かたまり から 自分は胸ををどらせながら其處を過ぎた。 しか 話法し 鶴はゐはしない 1J ち し近づくに從ってちがつたことがわか ながら がふと落膽する、 を いて女學生 方に かと思つた。 U きつ 0 かたまり かし安心もす れだつてゐた。 自分が れる やらに歩 から 視りはれ

今になつてもまだ、道樂は 友は冷笑する でする人に自分は同情する カン 思な 開けないね と云った。 わる 6 B Ł 思っ

ね。 男女交際の必 らう たり、 女があるので、女 「さすが 劣に しか 25 不自 のない女に触ゑて かし 快樂を得る手段 なるし、 数者買ひに行つたり かも に道學者だけあって女の聲色を使 は然なも 女にとつて 知れない 要はなくなるし、女の興味品性は こととは思へないね。第二 な男には健全な男の のだらら の價値が 金によ はたまらないと思ふね ら道樂者には都合が かし 3 ッする の男が、 わ 同情と からなくなるし 女が 0 公切り 慰みの手段と もするよ。 は無理もない 權力 利 なに行い かあ 変する 」」だ あ 3

祭え、放蕩しな祭え、放蕩しな 感謝して限すべ ぞは 害だを ては滅亡するさ。 知し よく 奴なのだ。淡亡する 君家 ある 知し 思言 75 な き奴当 ふがたり 80 L 0 7> だら カン 勿論道樂もし さう皆はな 程 さら云ふ奴は湖でして 神經衰弱に はゆかない。 申号に たれれ なる cop 道等に 5 たことを ょ。 とこと ょ 111-2

快袋を相手にするの 痛を云ふ 趣! のだから だ。 ギー 25 「なあには、 僕の云ふ道樂の害は 流流の 家庭の下和のやぶれ op のぢゃない。 すさむことを云ふのだ。 時間や、 しんだり、か ふのだ。 120 個人を相手 放蕩者はも 松者を続す 金を作費することを云ふのだ。 もつと有益に とき はさうゴかい 手 ることをぶふ わ 0 と甘く す 41 時等の だり 遊ぎべ 日に見える害を 、放蕩する ちやなく 'n 不平 カコ 75 い時の書 れ 3 ば 宋 1 n

し ことはないき。 熟 事に カン 快 和意 樂に が可良さうだね 点な 市ちに 快を得さへ 0 味 だらら れば う心配な 何度に 61

7

しがあ

笑つた。さらして言葉をあ

E

た

8

例

いことは

どら

なつた」と聞

45

た。

友は

自然

籾がある。

道學者の君は道樂してはい

は病人の真似をし

するも

權利

あ

のるきの

3

權法

かし健

全な人が自然

要求に從つて道

いと思ふ

自己

然美

强。

ひら

0

かっ

しそれ

は

ととして、

人员 あり、 女しい以 漂きれ 者がば の流波 まい。 ら入るものを信じる 男はつぶしのきか さ。第一面自 くせに他人にう ことをどんく云へ も露骨にゆくに限る。 ニッ だから自分を尊敬して愛してゐるやう 女な りを廻つ 女には燥はれるにきま 細さ 太陽の 11 君と持 内側を な物 君が女に続き と云ふのが女を得る秘 がをな 大變それたぢ 生女から続き だと思ってしまふ。 君に可哀さう 京 と古領 をすて あるより かやら なけ つたから話をか ŋ そつかれ易い動物 似せよ、なさ を なない、 廻って な道學者と から なけ ば it やない 君ま 化方が さらして氣に入 ようと思つたら、 なことは 710 0 れ 偏屈なる やら 20 るととは ば 350 カン 決さ。 る 女はよくらそつく 4. とし ねる。 精的 なさばけな け やらに懸人 ŋ ts L 女はなな 物迎するも 力》 君家の ときめ 73 カコ ない 女は馬鹿 よ。 しら いね。 な男は 1.1 ح かやう やらな 0 何命 女は まく 内容に へのま 耳少 地ち 女的 放けや 力》

不気だつたのが今思ふと可笑し

40

が気は

に通って平氣で話してゐた。ついて居た自分も

女しい感じが心に流れこむのをふせいだ。 から心に叫い 勇士々々! ば なら な んだ。さらしてやくともすると女 自分は勇士だ

鹿にしたやうな所が父と氣があつて二人はかしたやうな所が父と気があって二人は な奇行家で公卿難族で伯爵だつた。世の中を馬 元來は人のい、人だつたが頑 病気は失張り腐だと云ふ事を問 二月十五日の晩に自分は母から 固なこ 母方の叔父 との好 叔を 造

うに平気で 避暑に三浦三崎へ自家の人と行つてゐた時に、 てゐる。或日の朝常時十一二の自分は叔父と一 とあたりまへに挨拶してる 父がきて素裸で歩きまはつてゐたことを覺え 叔父の奇行は随分ある。自分は来だに夏休に 「朝飯前に漁師の親方の處へ行つたことがあ 今日は大禮服で來たと云つてすまして座 その時叔父は素裸で して裸と云ふことを意識 歩いてゐた。 弾さへしてゐなか **新**胞 ってゐる人にあふ 親かか おない 員と交際して探偵にあとつかれたことなども

あ

豪傑崇拜時代の自分には豪く思は に振舞つた。又酒をよく飲んだ。 さう B して人を馬鹿にしたやう よく 水を浴び、 海流 行 なことを傍若無人 と海る 之等のこ れ **入**芸 つ ٤ かい

さら

た。 叔父が或時甲府に行つた。まだ甲府まで汽車をサーを持ちの治に行った とつけた。 来ない時の事で行く途中ある 待遇が面白くなかつたとかで宿帳に×× 可もの の旅館に泊

書いてあつたのを見て待遇が その宿屋に泊つたさらである。 叔父はそれを聞いて氣の毒だと 大いに驚き、その待遇の悪か ら響祭でどうして 甲型 序 會社をたてて失敗したことや、支那の革命黨 行行つ たが が値で ある 一質様でもてた。 の町の宿帳 つたの わるか 云つて師りに又 帳に を證實 つたのだと ××××× それ 力

をの たが、かつちりし Ļ K つたさらだ。 身體の馬鹿にいく人で自分は嘗て叔父の病氣 からつたことを知らない。 12 の毒のまはつてゐる 他人も許してゐた。それでよく遊びよく酒 んだ。三年前にある路 けませんと叔母に告げ した身體で、 がして 太つては居なかつ 丈夫だと自 40 お奴の顔を見 6 6 と自分も許 たから用き とがある 心儿

> たが誰も でさら かに心配し て耳などはまるで血の色がなくなった。 面白くはかどらない。血色は次第にわるくない。というない。 はも 心配が叔父にも叔母にもあつた。 さすがの叔父も心配して醫者に見てもらつた つてゐた。 に叔父がと たが血色が大變わるくなつて段々痩せて來た。 その叔父が二三ヶ月前 中なった 0 "Ci がよく食べられるのと、通じ も公然とさら云つた人はなかつた。野者 はないだらうと云つ 9 てゐた。父や母はも からなかつ 0 かれ たの た。簡おやないかと云ふ か から歩きまは B 知れ しかし 僕達にもあ ないと話しあ かしどうも たら死 つては 皆ひそ

た。 腎に ら身體をご らひに行つた所が、さすがに辛拘弱 つた。父は「 院することになっ 「癌になつては 處が二月六日の + ださらだ。 五六である 自 癌が出 一分もたまら 動かす たまらんね 郊たの たまりませんね のが容易で た。 いなと思った。 だらうと云ふことになった 便公 」と考へこむ や血の検査し な ので ٤ 切は父に云 叔父はまだ やらに云つ い叔父もも

(303)

左の道を見て 左を一寸見て、 -でも 0 て -折れれ 0 ば自分が た處で道が二つに の道を一寸見て鶴が見えて る た。 玄 九 る。 はきつと右に 右に折ぎ たなん か 見え 居なか しだく 左背に なく数 だ ゆく わか れ カコ ح は ようと ま った時 0 11 1 れて 鶴る が 4. 0 思すっ とら ってく 學步 0 だ 思想 校常 8 逐步 る。 見え 鶴 V. は 切き 前き に途中 L 0 さら な っつて かし 時 を通言 な 6 時等 B

人にいい 自分は た。 あ から なる 0 此方に たが、 出 出てくる人は < 來 そ 0 た つくり 内名 y, 始望んど 鶴る 一人は自 北京 I 6. 少言 た。 た \$ L 反党 似に 0 カュ しる る 0 方言三 5 な

は 73 人だっ 分党 以 以上に鶴 はそ る の内に學物 0 が 内を見る 自宣 分がに 鶴。 な 断は病氣か 校 だ 造ぶ カコ カン の前に さきら Ł 離れる 思想 を 0) 知ら 云 を 居なな た。 0 風雪 んと思 ريب に思 が 43 かつて道を 通信 白じ 17 75 過す る た。 わ it 安

度は file 分意 ì 最かっと B 近影 なさけ を選う な んで 4 5 時路 腹 0 L た。 4 今え 43

> 逢<sup>ち</sup> は 明治が な氣き 10 ち な pq がし カン + が 5 つた改をも た。 13 と思想 鶴言 0 一十七回日の誕生日に自分に一十七回日の誕生日に自分に 5 鶴る が自じ 分流 0 製に なっ

5

見て自じ な腹点に た。 書は 入りつて 本を捜したが見えない。 白で鶴る 分流 鈴を强く がの気がを が は は自家に い気が ル 時何と答 I 100 押し 白じ 節次 丰 分元 つ ۲ こしも 化 ほ 方な る さら オ 何多 ~ から 自じ なか だ 思想つ 分は盆 水 カン 2 たなさ フ は盆々腹 7=0 け > 白じ 朩 TE 書で 分がは が立 フ 7: de 5 8

かしと云い きを 「と」に置 書はない 主は「存じま って 同意 7 せんが 41 IJ 7= 1 からばふ とぶつて ズ 0 がを見せ 本を見る 搜点 し出 たなか 机 L ナー 为言 わ た

書出 中なく 云 べつて見て ったので、 投げ 本をさ 切信 書生 本は なぶら から は P 4 本党を ゐたが あ 寸 こと云つ 程度 わて な 手で 置お 73 精和 , , 7 あ 6 たり次 見<sup>み</sup>て 居<sup>3</sup> 白じ 3 7 るの 搜票置 分為 は HE がは盆を L 4 自治 のが大変 第にと 7 分类 居る とは 六 がは怒ると 仕L る。 腹管 方空 から 礼 73 自也 JL7= 子から 60 分分 たない は外に は 20 と思想 力。 のと気

> 出て來た。 てる Syte る たら、 だ な 6. 0 考へて見ると自 投点し だ。 11º るる本がとんでも 分がは 手あ 日分の置 た 17 次し 第言 4. ない處から た 本党を たところ 15 け あ

ない書生に怒つ 書法 顺 然だり ムよ 0 が居る 無恋愛 本党を たよ こと自分は 想に一仰 ぼ なく ٤ か たづけ 自じ なっ なる 分がは云い 0 常勢さん たの と自じ が だし 腹が立つ 分光 0 15 た。 腹性 とるか さら が、立た 八つ 書い 力。 あ た 安心 書上 け ij なく 15 自じの 去さっ た

3

5

あ

方は その を歩き た。 女旅 0 力。 0 カン 2 が影 力かか し自じ いた。 ゲ 步 本资 さうして自 IS ル カン 强に かい 餓 45 開あ 13 た。 な美しい繪 3 給を見た。 5 の心は けて見たが 縮は自分の荒だつ 自分は 日分の人格の ねる 自己 は荒る 間も自分の-だって で心が荒 朩 フ 汴 に力を入り フ 低了 2 1 7 いに腹 ナ こしる を慰め 0 N 1 自分は水 本な 0 0 3 感じ このだと 約を る心を 立つ 閉上 見み わ 0 フ. 00

清ま

2

1) ゆ

さず

問酒場になる。 叔父は恐らくとの逃場に時々逃

これがよく人間にとつて唯一の

うと思ふ。こう思ふと自分の今日逃

場を大きくする為に力を出來るだけつくしたこは、意意を言います。

つて破ら

れるかも知れな

い。しかし新ら

い。空気

トラの足の

やらに切られても

切ら

れても

想し得る力を與

へられてゐる。独想は現實

光質によ

もし

かしたら

助かる

かも知し

ない

いとき間次

たまらないなと思ふ。しかし人は死

ものと、毎日々々顔を合せてゐると思ふ

いものはない。叔父はこのい

じてゐるかをさぐつてゐるやうに思へた。 ほることを信じてゐるか、 かね」と叔父は苦笑して元氣らしく云つた。さら 「櫻の 自分はたい笑ひながら「え」とのみ云つた。 自分の返鮮を待つやらに自分の方を見た。 一吹く時分には本復の祝でもしてさわがう 、気が自分の答によって自分が叔父のな なほらないことを信

とをよかつたと思つた。

ない。死 やな恐 いと自 中祭に 75. 6 n & , 思つた。 父のことを思った。さらして心にせめられるよ 叔父によつて狭められた自分の心はせいない らん、うまくいつてほしいと思つた。 た。 たが、これも自然の仕業と思つた。 てきた。 には初春の日光と香とが自分の心を滿した。 自分は死ぬ時は鶴の看後を受け 病院の 鶴記 まねらないやうな気がした。 鹤; のことはどうなつたらう、うまくゆくか知 今鶴のことを考べるのは終起がわるい いまである。 の看該を受ければ者死してもさうひどく 道學者の自分は一寸すまぬ )門を出て病院について右に曲 たい やうに思っ との時根 と思う 一つた頃 Ł

まじつか

の言葉は気やすめとしか既じま

分は思ったのだ。

(叔父は三月の二十日にこの世を去つた)

自分にとつて死の恐怖程いやなも

きつして室を出た。たまらないなと思つた。

三十分許り叔父の處にゐて、元氣さうにあ

自分は夢で死の恐怖を知つてゐる。世の

ぬ程恐ろし

を見る。 嬉しい時も淋しい時も悲しい時も、笑しいもの け、讀むにつけ、見るにつけ鶴が居たらと思ふ。 たることが出來るやうに思へた。 叔父を見舞 一日として鶴のことを考へない日は 自己 時も、計味いものを食ふ時も 一分には餌と一緒になって初めて つた日 力》 又数日過ぎた。 何かかくにつ 犯記 خ 全 一緒とだ なかつ 全人間

> 合せな人はない」とよく友は云ふ。自分もさう 姚と、よき如と、よき友を持つてゐる。一君程仕 つたらと思ふ。 自分はよき父と、よきは と、よき兄と、 よき義

あつた。しかし末恐ろしい程の幸福を正道を踏ろしい」と一二年前に、麻布の女に、話したことが 思しふ。 となしに味つて見たい。 んで味つて見たい。自 自分はこの上例の人と大婦になれたら末恐とが れるも のを望む。自分は女に餓ゑてゐる。 かし自分は更に愛するものと、 日分の運命を犠牲にするこ 7

に循る が鶴と夫婦になれた時のことを要みてゐるやう るだららと思つてゐる を続してゐるやうに思つて てゐる。 うして鶴も自分を越してゐてくれる 自分は五年前からこの幸福に も自分と大婦になれる 自分が偽を無して ある。 時のことを要みてる ねるやうに鶴も自分 慣れが さうして自 やらに思つ 7 3

に燃えて、 ただらう。何とも つてねた。 なものだ。 自分は不 それにしても川路氏から 川曾 もら川路氏は 安を感じながら樂しみにして、 氏から 云つてとない 何とか云つてくるのを待 鶴の處へ行つて下さ 何とか のは面白 云つて楽さら くない

らな て見舞に行つた。叔父はまだ癥と云ふことを知 と云つた。自分は十八日の朝蜜桃と林檎を持つ に母は何気 しかしたら來月中も なく叔父を見舞つた。

> ため 自分は叔父の死病に へてゐた。 水た だ。それなのにこんな否氣なこと 赤十字病院下でおりて自分は カン くつてゐるのを見舞ふ

云ふ無別 自分は叔父の病室の内にねてゐる姿を想像す して今更に叔父の病氣のことを思つた。 護婦の白い姿を見ると病院だなと思ふ。 ることは 院の廊下を歩きながら薬の香をからなったか のものの姿を思ひ浮べた。 出來なかつた。たど病氣とか、 死と きゃ 看党

自分の 行づた時根母は川があつて る な か 0

程やせてゐた。さらして苦しさらに仰向きに寂 がかつてる 叔を 附添人の許しを得て自分は病室に入つ 20 父は二三週間前に た。その顔は骨張つてゐた。 に 逢つた時、 とは見ち その 色は黄味

い。しかし類は悪くはなかつた。殊に兄

の下つ

周毛と目尻の上つた大き

い口の

とがよか

なりの

るる。

なんだか荒んだ生活をして來た女のや

色のさめた女だ。 けてゐる

日め

のまはりがどす黑く

、なつて

9 可办

自分は其處に腰かけた。さうして前に腰にが、そここと

か

空いた席が一つあ

女をよく見た。三十許りの女でもう

自分がは

青山行

の電車に乗って青山

一方の行ので

・暖かかつた。もう春も近いなと自分は思った。 天氣が馬鹿にいくので

うな氣がした。

みなりは中以下でそろつて居な

叔父は 自分もそれを見ると叔父は死ぬなと思つた。 れた」と禮を云つ 傾向きながら自分 方を見て、「よく來て

で見せて、 ひ浮え 自分はこの さうして手を出してそのたるんだ皮を た。 その主人公の死病に 時「イワン・イリヰッチの死」を思 0 た 時告 っまん

居<sup>る</sup>なく

も結婚した

とは 夢に

思は

ない

しそれ

甘さらな柿の箕を見るぐら

るの程度だ。

の脣

一唇に自分の唇の引きつけ

6

る のを覺え

日分は接吻の甘さを夢で知つてゐる。

温和しい食ひしんぼな子供が他人の

庭記

しかつたらうと思つた。自分は見てゐる内にそ

の形が少し氣になつたが、五六年前はさぞ美の窓がは、

かたく結んだ唇もよかつた。

つて反って主人公に慰安を興へたことを思ひ出れた。されたこと、こうして若い忠僕が真実を大性にさせたこと、こうして若い忠僕が真実を云いた。 を愛さ カン 口有 云ふより外仕方がなかつ け 時候さへよくなつたら、 から出まかせの慰めを云つて反つて主人を不 たらい るこ かしその忠僕のやうな誠心を以て叔父 なるべく本質らしく 瘦せたのはすぐとり返しが との出来ない自分は、 1 叔父の氣や C 心に責め せらの つく なほ t.

とぶつ ので せたのは る」と云つ 叔を かまはな は 6 が 何にも食ひたく 72

た。

ちがひ ない。 ないなと思った。 父は死にはす ないと思っ しかしまだ生きられるとも思ってゐるに つた。 すま カン 分はそ と思っ れを見てたまら ねる 5 から 7

氣 なければならないのだ。自分は長く其處に居て云ふものを今更に感じた。いづれは自分も死な な あ かして上げたいやらな氣がした。 見て居る内になんだか気 い気がし る言葉が叔 を云つて居るのがつらく 秋父の 口台 から出る 0 詩なやら に自分は、 なった。 さらして死し なっ なさ どう

とを思ひ切らない。

はれる、さう思はれる限り、

自分はこ

勝字になれである。れ程お日間たい男になりたくない。そづらはしてまで鶴の夫になりたくない。そ

窓にして喜ぶ程自分は肉懲許りの男でははない。 自分を表にもつことをいやがるやうな女、自分を表にもつことをいやがるやうな女、もなるとなるとが幸福でなければない。

くことが国家でも力なき鶴の祭は 時期をまつより他はない、不安を 時期をまつより他はない、不安を

自分には鶴はこの幡れな人間のやらにも思いが

あるならば、鶴は爛れな人間である。 か、為自身の力のないことを知って駛つて か、為自身の力のないことを知って駛つて

のだ、もうつどけすぎた。しかし不安な狀態をつどけるのはいやなものだ。

分には思へ、思ひ切らないことがいること

かくてこそ思か切らないことが男らしく自

たの思い方がまちがつてゐるならば自分は との思ひ方がまちがつてゐるならば自分は との思ひ方がまちがつてゐるならば自分は

いことに思つてゐる女であらう。
理論をたくしてゐる女であらう。父と兄に自分のらばれてゐる女であらう。父と兄に自分のらばれてゐる女であらう。父と兄に自分ののば見ることは出来まい。彼女はと彼女の心が見たい。

情の動くまとに自分の身を任すことを罪悪になった。

としか思へない女であらう。
としか思へない女で自我はない。自分にきく戦合といっても歌のない女に自分の心の内の必然を入に自我のない女に自分の心の内の必然を入にならすだけの勇気はない。

がないが、他の人に聞いてもらつても駄目だらう。
しかし聞いてもらひたい、かう云ふ問題について女は可なり大騰である。女の一生はついて女は可なり大騰である。女の一生はくとが団楽でも方なき鶴の祭はオーソリ

たではが自分を愛し自分を憐れんでゐる

次のことのみ思ふはずなし をくの 男に無さる、女をとの 男に無さる、女をしい。 になべし 除りに女々し なりになるとなり なりになって他女のことを思ひ切らざる

我思い切らずく

男なる汝よ 思い切れざるなるべし 思い切れざるなるべし 思い切れざるなるべし はいい、それを知れば思ひ切るのも切が知りたい、それを知れば思ひ切るのも切が知りたい、それを知れば思ひ切るのも切が出來るわけだ。(夜、二時十分)が出來るわけだ。(夜、二時十分)が出來るわけだ。(夜、二時十分)

では後の決職を與へる為に返事をおくらして あるのかも知れない。お日田たい自分にはどう 返事だつたからかも知れない。いや用 もその方がほんとのやうに思へる。 まだ行って下さらないのだらう。 それとも鶴の があつて

ŋ

-1-1

心に顧りながら不安と希望に燃えながら封を切です。 けれども反ってそれが為に話をやぶるやうなこ る。川路氏はもつとつつこんで云はうと思っ 此方と同じ答で断ってゐると云つたさうであ 食持の息子とかからも新婚を申し込んで來たが ある。さうして他からも際學士とか何十萬間 て、今その話はきめたくないと斷つたさうで こと、鶴の兄のまだ嫁をもらはないことを云つ つたのだが、光がは依然として、鶴のまだ若い つた。さらして讀んだ。自分は腹が立つた。 つた明路氏から手紙が來た。自分は「幸あれ」と とがあつてはいけないと思って、曖昧にして録 鶴の父に川路氏は逢つていると話して下さ れは三月二日の晩のことだつた。待ちに待は

だが時期をまつ方がいると思ふと書き加い つて來られたさうである。 川路氏は手紙に、なほ他の 方法で骨折る心算

自分は全身に力を入れた。さらして自分は勇

く起つた。自分はたまらないので起きて目記を つた。十時頃床に入った。さらして泣 つけ た。 る である、勇士であると鼓舞し し と誤が出てくる。もう駄目になつたのだ、と つく島もないのだと思はないではあら た。 かし何時のまにか寝ぐるしい眠りに入つ 時頃日が覺めた。自分をあは れむ情が强

自分は悲しく思つた。餘りだと思つた。は一時頃日復む、 自分は涙ぐんだ。 がゆく思つた。どうかしたいやろに思ふ。 時頃日優む。

自分は足かけ五年前 被女を 戀し始めたのは 三十〇年九月であ はゐられない。かくまで目出たく出來て 自分は何時でも彼女と結婚したい、結婚と る。それから満三年やたつてゐる。 る自分を離れまないではゐられない。 はない。しかし自分は自分を悩れまないで る。この罪は自分にあつて他人にあるので を忘れたことはな なければいけないと思つてゐた。 い。これは自業自得であ から一日も彼女のこと この問題

> でゐるやうに思はれ さらしてその裏には彼女の為にもそれが いことだと信じてゐた。彼女もそれを望ん かくまで自惚れる自分は馬鹿

それまでに十九ヶ月を要した。自分はかく かくて自分は切や父を無理に賛成さした。 にちがひない

情をももたないならば自分はこの辞談をとなっている。 この悩れな自分に本人の傾が たか、何度不安になったかわからない。 な際をしてゐる。又作氣な時が多い。 る身はたまらないもの 非常な同心を得たのである。同情をかち得いいので言いる。 かくて自家の人を被めとして用路氏や女に まで苦しんでゐるのだ。 しこの為に何度泣いたか、何度胸が ちらからお断りしたく思ふ。 である。 いさくかの問 せま

終談に冷淡なのは父であらう。 らにかなつたらう。 どうかしてくれるならば簡の父ももつとど 鶴は自分のことなんか、たんとも思つてゐ 『』 b 次 しかし筒が

を要にすることを好まない、多くの人たわ 傷がなんとも思つてゐないならば自分は鶴の ないのだらう。 ۲ 易

の事

質

往ち來に

一ふ近所

-6 つて、

八

美しく 時々逢

て、淋しく

温智和し

な

れ

6

TI)

なり

快

な女気

と背風 薄弱だ。 も結び婚 處にゆきさらな恐和し う云ふ女らしくはない。 まいかと無理に V: しても居ない どうしても自分が彼女を無して う熱烈に 思っつ 少なく さう に自分を無して 数! 彼女が熱烈に自分を無す なければならない ないと自薬を起して自殺し | 烈な女らしくはない。自分が役別の 変な しかし彼女のそぶり 女らし かっかっ に想像 -知山 V して見る れ 女 ねる い、どつち な 自家の人の命ずる -0 た 40 やらには見えな 理りに ある。 が、 さうして見た やら ある。 は どうもさい っかと云ふ なる どうも 故 さら は カン ٤

して彼女 なる としか うしてなら L 知れ かし自 とは思へ Li 女と夫婦になり な 一分にはから云ふ感じ 40 ない が思へない。さうし ない 思ひたく たく思つてる ないと感じて が たじ無意 VI から から 味

自分はこ

の事質の裏に自然

深がいい

神处

な默

示

が

あ

3

變と思ふ。

ふ。この駅示は、

と命じ

しかるに今度の

子孫には、 之が自分の迷信 よっ 汝等 云ふの 30 彼女と結婚い 最大の助手を得ん。 自然 さらして の龍見が生 -0 せよ。 運命が あ るる 汝紫 どら お夏さんを無さ れるであららし さう 0 して 仕し 事 は 彼女に 妆艺 さら 华的

分は結婚する資格ないものと思ってる その女を自分は一昨年からほんとに は自分には未だ常て細胞し 想は自分に彼女と結 さらして又今迄になく道 なければならな のではない は感じの して見か 女と夫 の命令、 では性質も から 急に於て自 の逢つて逢 たこと カン はした 自L を 出た た女なな 婚之 ટ と思な 然光 なり 知し 中 思 る。 て失続さ 自分は今迄 ためで うし 自分はこの迷信をほんとの迷信 救さ そこれてもこの迷信に從はうと 5 るに ないことを恐れてゐる。自 3 分流 0 かし自分はも さらして父や母を喜ば 思つてゐる。 れば自 默示には背かなかつたと思って か解し得た心質 父や母に背くのは きま て近頃になつて自分は自然 もなにも云は れる。自然に 分はこの迷信 で下等なことをし しこ つたらう それで父や母の機嫌 算であう。 ない。 背くのは末恐ろし れ が迷信 しかし自 せよう 43 してゐる默示に從は 云った所が笑は Sp 分はこのこと でな だ。 分一人では かと思ふ。し 然の默示を かつたら大 L かと L

徳的に たく思

も夫婦に

なら

ねる。

L

さらして自分は

その

つてね

暫らくの問えた

何時でも

٧×

ふ度に互に見かはす、

さう

ない、

たば自分が

が

£.

2

V

名なる

知ら

なけ

その

女とは話

たこ

とも

なけ

れば挨拶し

せた

0

は彼女と自

自分を紹

J.

つけ

3

力。

しけい

然光

ない

る。自分は

ح

の事を

やの 自也 だから自分は父や 分次 ことに從つ れるま ガは出來る 我協者 では と思は つて成功し でだけ 誰とも 母に得手勝手 自己 れ 結け ても彼 然 が婚しない なか 0 默示 仮女に つたら 2 水が 迷信 でよさうと なわ 萬 此 也

L

まだ

思なる。

思想 カン

つてゐ

がを一時

女を思ひ切れ、なの為をはからぬかを変せず、汝の為をはからぬり、

思り思い切らざるなりというがらざるなり、変を変せず?

三度とも彼女の父によりていよく斷られたと、一度表表院して、などを表表院して

なほ彼女が汝を愛しつくありと思ふかるに

低りによわし 機をしてしか思はさざる偽には 機をしてしか思はさざる偽には 現る。

は、もつて日川たき故

おいますとします。 おいますとします。 変に自由たし 変に自由たし 変に自由たし 変にはなを見すてることを 我は日出たし である。 な女を見すてることを な女を見すてることを

息が切らざるを以てほこりとすされば我、思ひ切らず

マンベき言葉を知らず れたい驚く

日出たしくなりくなか。まをきかんにはない。とうでは、日出たしく

月田たき故に他人と自分を苦しめる程

九

ある。

この自分の氣持は説くことの出來ない

300

かし一四年の一月五月に小説風にその

日田たし

のいい室を出演した。 では、 と思いを りすぎてゐると思つたの質がはこの頭少し神經質にないまとと思いた。自分はこの頭少し神經質にないまと思った。自分はこの頭少し神經質にないまと思った。自分はこの頭少し神經質にないまと思った。自分はこの頭少し神經質にないまと思った。自分はこの頭少し神經質にないまと思いた。

自分と鶴は夫婦になるやうな氣になった。 まはつた。さうして五月日に自家に歸つた。 てゐる。それにもまして運命が自分と鶴とを失 さらして三月の十五六日になると何時の られない。自分の頭は理鑑つぼいがどうしてか 婦にしなければおかないやうな気がする。 やらにしたが、やゝともするとおへられてくる。 この不合理なことを信じてゐる。信じ切ってほ 自分はそれからなるべく鶴のことを考べない なぜ?」と聞かれても、なぜだか」としか答 自分はまだ鶴が自分を戀してゐるやうに思つ 本もなるべく讀まずに四日間濱や田園 ないがさう思はれる。 を歩き 間に カッ

ことがきまらない けるが、 から云はれると、 とまゐるやうに何げ いなく見せ

中に自分程心配する必要のない人は少ないでせないです。 云い ら」と安心させるやうな舞解するやうなことを 僕のことは心配する必要はありません。世の

自分は嬉しく思ふ。さらして我知らず微笑む。 が、母が鶴をもらふことに初め不服だつただけ 鶴る があるからね」と母は云った。かう云はれると に時々は心配する。今は母がこの話に乗り気に なつてゐると思ふと嬉しい。 「それでも姿にはいろく一話しておきたいこと と母との間のうまくゆくことを信じてゐる

0) た」と云つた。 その晩自分は年町の友を訪うた。いろく それにしてもうまくゆくか知らん。 話 をしてゐる時、友は「昨晚掘出しものをし

内を一般のボートが走つてゆく、ボートは後半に が一寸見えるだけだ、そのボートの上に若い男 て來たと云つて古いユー ーフィ 女 どんな給かと思いであけて見ると、然為の がのつてゐる、女は一心に行手を見なが デュスのいく論のあるユーゲンドを捜し ゲンドを出して見せ

現はさ 漕いでゐる、一言以て云へば二人は死物狂ひで ら全身に力を入れて舵をとつてゐる、結つてな 或目的に向ってするんである所がいかにも弱く 変も態。 な い髪は風になびいてある、別は全力をもつて れてゐる。

(計修の島まで)である。 目的地は何處だ? ツーア ブラウト ィ ・ンゼル

「い」だらう」と友は云ふ。

蒙ましく思つた。もし鶴がこの繪の女のやうに 思った、自分の戀を思った、自分の鶴と結婚しよ ら、どんなに嬉しいだらうと思つた。自分は繪 うとしつ」あるととを思つた。さらして二人を 全力を盡して自分との結婚の為に働いてくれた を見とれてゐるふりしてこんなことを考へた。 「い」ね」と自分は云つた。 しかし自分は之を見てゐる時、自分のことを さらして、

して云つた。 いね」と自分は今迄考へた末の結論のやうな顔に 「い」ね、中々い」、フィデュスは鉛筆者がい

と思った。さう思ふとなほ二人が羨ましい。こ してゐなかつたら、自分の努力は滑層なものだ 自分はなほ繪を見とれながら、鶴が自分を愛しる。 ほんとに好いね、氣持がい」と次は云つた。

てするむ時に疑惑がない。努力す なるのだ。 五に態してゐることを信じてゐられ が田宝るのだ。近にたすけあつてゆくことが田 人の敵は多いだらう。 の結果が現はれるのだ。互に勵ましてゆくこと

しかし二人の目的に向っ

ればするだけ

るのだ。

自分は美ましく思はないではゐられなからが、

らばどんなに嬉しいだらう。それでこそ張合 あるのだ。 分と夫婦になるために心から自折つてくれたない。 鶴が自分を真に受してゐてくれ、さうして自

L てゐるだらう、まさか、いやな、破廉地 うして鶴のことを考へた。 きうして友といろく外の話をした。 自分は歌つてフィデニスの繪を下に置いた。 さらして十一時迄友の處に居た。 どうしてゐるだらう、自分のことをどう思つ 話をしながら時々フィデュスの繪を見た。さ などとも考へた。 ひつとい野の やうな人間とは思ってゐま

+

もう一年以上鶴に逢はない、もう一

得名 ts が、 自 分の意志で背きたくないと思

別りたく思 る に後は そのことが とも「それ 心つてね な人智で自 迷信 は 君家 日然を試み が か独信 彼女 くと結婚 ない る 0 かを は L わ た

が 6 あ から んな理り 自じ 1分はたい默するより 一窓をつ つける 0 ムさ こ」と云ふ人と り仕方がな

迷信 を持ち得る自分は 5 カュ なる時も鶴

と自分とはかる迷 月日はこの希望も習慣にして を持る れを否 初营 ち 苦心したかも知れない。 する理論が立つても、 红 力> 運命によって合一さ う ふが 出来事が起 をもも たう 何" 2 , cal ま れると云ふ希望 カン し足地 知し 心らず E. 五年党の V いくら 德3 これ 0

自分とは失好になるやうな気がする。

せん

カン

を見に行って気持い 四 月一日 ついく朝だった。 た。自分のには一種 ij to は早く 自分は 起きた。 の興奮をしてわ は部間没人庭 天気がよ

名<sup>な</sup>が 思った。その日朝日新聞に鶴の學校の優勢のた。自分はその時間が學校を卒業したのた。自分はその時間が學校を卒業したの へ行つたの 紋附を着て學校に行くのを見た。 ととを知つてゐる。一昨年に自 pų 月十二 九人程出 日に自分は鶴の學校の卒業式 かタ方紋附を着て帰ってくる 田てゐた。鶴の名はその内に 分がはこ さうして何處 優等生の この日鶴が のを見み なか だなと のあ

まじ l の内に名がなかつたのだなと思った。 鶴を歩にもらひ 分は未だ卒業しなかったのだな、 い、優等生でなく 鶴は學問 鶴は學校が始まると依然と學校に通言 等等 かき つか 優等生で卒業すると人の注意を惹いて は餘り出來が たく思ふ人が出 つてよかつたと思った。 V ムのぢやない ないとも 道等理で つった。 優等生 配金 な 白じ な カン 75

自分は たか その 優等の人の名が十許りの の後日分は 鶴の今年を業すると云ふと さうして成績のいよのを得意に思った。 川路 路氏から鶴の學校の つてね とを知つてる 學院 た。しかし の成績を聞 の客談

今年こそには卒業する pu 月号 日に見く起きて新聞を見に行 かう 思想 たりじ うた

自也

自分は母がこのことに冷淡だと思ふと、

この

は

の給は 鈴の音がした。 覺えた。 ひながら だ。 未だ水て 音を 出てゐた。 しかしすぐ見に行 庭ほを 開き 歩き 所な 自分は一種の不安と恥 おとすま カン は た。 つ いとし 自じ たっ さらして新聞配達 分がは 朝の空氣をす 暫らくして かしさを

自分は微語にあった。 つつた。 さらして卒業生は、官三人である。 さらして鼻が高いやうに思つ さうして働い の名は第四番目

んだ。 はこの偶然の暗合(?)を面白く思つて 0 この時自分の學習院を卒業する時、三十何人 内終から四番だったことを思ひだした。自分記 更に微笑

と見えるり す かずにゐ 父や 内出 なく カコ ことが早くきまると ね だ」と云った。 上と冷淡を ・母は新聞 稳 ね ン優等生で卒業したことを云つた。 た。自分は一時頃 12 」とつけ加へた。 い」と冷淡に云って、「中々出來る 装って云った。似は改めて「 を讀んだが鶴 早以 ţ 1.I 安は きまると 1 7 たど に炒の室に行って ね。 自じ はのことには気が お前き 方は「さら見えま 中なん のことだけ と思つてゐる いっ人はな がかつ

月

0

電気

大久保に

時書

176

分が

11

4

かつ

を

ッ

一を見た。

人まつてゐる

人

自分が

旗館

步

氣章 L

ŋ

わ あ

思蒙

力

わ

が

車にの 電影車で で友は 待 かう 覺得止き 二時 きら だ。 自じ友も 中京 って de プして電車を 分は 内容 感じ 車す てに 思 ない。 って 居で時で 頭を を 何時 His 野の 72 8 7 る を 自分は、 何意 知し より 嬉れ た y. を カン が來た。 次さっ ってば とを 路に 6 6. えし 自じ電影 分差事等 少さし 度と HIT ومه 皮味つ 皮をだ とこと らに大久保に 心想等 處へ た。 东 鶴る 25 と思っつ さう むる 6. 75 死くる が柏木に着 鹤 分が 水中で ろに腰 5 7 胸寫 居 カン して十 た。 は停 御る な 時まな 中族 野<sup>o</sup> 知し 友言 な 4 込か い方は と挨拶 オレ な 壁で 場で まる とは 12 75 つくこと かけ 原則 0 時" 4克 いが、 機主 は か の時、御言 から 185 て一寸 傾向の登しない。 さら :大堂 車場は cop 2 L 信人 4. して 年记 う 車 7 0 7 ٤

4. 0 た。 カン 思想 そ の内に る の内に電車は盆々 女 が 人心 た。 鹤3 T 北美 ومد to

分が

は

5

時台

い気き

した。

さら

たら -) 時間 カン は 赤京 想記だ け た。 7 4 13 L 自っかが 演 ッ 0 の人がねた。 力。 3 して口め 行計 止また。 御言にこ 後 に腰に をそ た時は川き を むけ から乗 0) カン 瞬間に自己 た。 け 回め と た。 さら Š 御記 IIB と自じ 分がに L が てけ あ 7 た 分が 前类 足色 気き 分差 の間に カン が から乗っ 0) -> 腰亡 御言

た。 思をつ 自立人に 和愛らず粗末な荒物を著て薄く自 自分がは 鶴の大人になっ 鶴程 美元 4. い女を見る たの 1= たことは 際る 粉さ を 4. 82 な -) 額る 7 4. 2 30 はま

便"

L

い、美し

さうし

表分

情等

0

あ

3

放陰

L

時等

心に偽い

1t

0

た。 门"

かは鶴っ

7

降物 は

分は嬉れ

カル

白かか

手飞

能言

竹世

मंग्ह्र

九

この

明 110

日复

ば

たーデー 電影車場

供き

0 1)

れた よう

人が立た とし

た。

112

分光

りをきる

力。

き

け

7

鹤

(2)

す

をませれる

勇氣 演:

から

な

た。

力で

分が 0

It

鹤

一人を入い

オレ

計事 労ら 働き 間意に える 生々く 0) 月と 道陰 分差 たけけ を る J. J. た 人是 日、紅の唇、 0 び側に が邪じ とは 残克 が強に の髪毛 つきり 思るつ 5 國名 な るっ 見った 7 がり 撤言 11:5 額3 功德 人で、 赤葱 る から 那等 と思う い髪は 20 一百分次 £ 3 编記 70 毛的 た。 0) 自じ 腰上 がい わ 日分は鶴 カミリ 一寸見 L カン 34 け PH 10 カン 樣 -1-は

> 滿是 さら 負って さう 15 同語 は男を れば自分は 7 ねる人が 御を見 人な 程等 順等 人 0 2 人至 101 カン 何だ 立た が け 0 0 たことを から なく 7 オレ 0 14,5 72 來 拉 白じ F 分差 代よ る。 嬉 かは老人 7 とが 1 水ぎ 75 とと思 カン C 思蒙 HE からは 0 楽さる 自じ 0 强 供着 2

前まけて の前を通り は立た かっ た。 て、 H 下駄ケ たが はす 谷で 绝。 四十 0 鶴の方を見る 電影 人の 7 (" 11 耳片 Ł 日的 少さ た を特じ 7 まるこ L 0 ほ 75 40 IJ V ग्पि. ٤ た。 ٤ 谷 さら 15 自分だ 御記 11: \$ 信让 濃の た。 つく た。 がは思いるというという。 て自じ 町書 電光 -61 自じ 分だに 北岸 分がに 切き 日的 Hi. かかれた つて鶴 六人なったが とまり 鶴る 鹤

110 間なったと 鹤 分が 改礼口 改札口 電影 連を を鶴 IJ る と二人を 5 時一寸後ろを見た。 出ようとし 逐节 自じか 3

逢はない 力。 tr. 知山 れない。 今度強へれば許嫁とし

自分はその前に跪いて私は心から貴君を愛して その時自分はその人の心を愛してゐると思って くなるといゝと思つたことがあつた。さらして してるます、と云ふことを想像してその人の離れ した。さうして多くの人のその人を捨てた時、 の時自分はその人の不意に醜くなることを空想 の學生はその人の心をとることに苦心した。そ いではねられない。實に美しい人だった。多く まして鶴の性格を愛してゐる心算でゐる。 は鶴の美しい顔を愛してゐる。しかしそれにも れませんか、と云ふことを想像して見る。自分 て私は貴女を愛してゐます、私の妻になつてく うして鶴の醜くなつたこと、不具になつたこと ある。負傷をしやしないかと思ふ時もある。 時には衛は病氣をしてやしないかと思ふことも を想像することもある。 しどんなになったか想像することは間來ない。 になったらう、美しくなったららと思ふ。 しかしから思ふ時、自分は十年前に一人の同 自分はよくさら思ふ。さらして鶴はさぞ大人 の美しき男を無した時のことを思ひ出さな その時傷の前に跪い しか ن د

> の性格の醜い所も氣がつくやうになつた。 続することが出來なくなつた。さうしてその人 と せゐかも知れないが、 こくなると共にその人を

る。 人から計判のいる人である。よすぎる程の女 を惹いたにちがひない。 鶴の顔や姿を愛したらう。しかし今は鶴そのも 恐れてゐる。しかし 「にもある。しかし離かつたら、又十人並以上 となります。 許りである。しかし自分の鶴を無し得たのは鶴。 も友達も先生も質めてゐるさうである。質める とを恐れる。さうしてもう鶴は多くの男の注意 なることを望む。しかし他の男の注意を惹くこ と結婚が出來たら喜ぶであらう。自分は初めは とも自分は鶴を捨てはしない。その時自分は鶴 でなかつたら、自分は鶴をかくまでには思ひは ない。美しい點だけで鶴より優つてゐる人は近 の顔が美しかつたからである。美しい許りでは である。自分の日に映じた通りに鶴の近所の人 を斷つてゐると云ふではないか。 の、目に見えないものを愛してゐると信じてゐ なかつたらう。自分は鶴の類の醜くなる事を 父や川路氏の聞いた所によると鶴はすべてのき、 信ぎし きる しかし鶴の美しいことを望む、切に美しく 今となつて窓が醜くならう 館の父は他からの縁談

くれた。 處が運命の神はこの願ひを五月十二日に叶へてきるえた。 なにしる鶴がどうなつたか自分は知りたい。

懐かしい。 許り居る自分にはとの半田舎の空氣はなんだかな。ゆいが 登んだ空や、黒い土を見ながら歩いた。都會に 散歩した。青々した麥畑や、雅木林の中を、 た。九時頃友の家についた。暫らく話してから 問することにきめた。さらして直ちに自家を出 分は天氣がいるので不意に八時頃中野の友を訪が、元のでは、 この日は 水曜日で中野の友の休の日だ。自

僕も 家を持つたら中野に來ようかな」と云つ

うな気もする」と答へた。 いたやうに、例の話はどうなった」と云った。 一相變らずさ、だめとも思ふが、らまくゆく 「是非來給へ」と友は云つた。さらして思ひつ

「もうするだけのことをしたのだから仕方がな 「どうかなりさうなものちやないか」と友は云、

一十くゆく 一僕もさう云ふ気がするが、駄目な方が本質だ やうな気がするがね

いき」

らう」

おた。

力>

¥,

自也

分龙

新門が

から

かかかなはひ

を

生

男だ

女子

真儿

続は

種品

形生 15

をと

る

旅

遠多

Y.

0

0 0)

あ

を

部也 46

管 (2)

よっ

7

證がも

て一気が、

明常

して

く思ふ

ば、

7 鶴る

桐は 7

が

れるかを真に

き

は

85 to 70 to

獨是身 る人々は 得之 TS から رجي 5 Š 3 思ふ 思なは 0 白じ 7 がの考へ 心から冷笑する れ し人を こ式つて、 海げ、腹ば を知り

り、更に

轉して

(質してい

分がの op

結婚を

想等

理りた

う。

かし

明三

が

自也

分言

鶴る

と結婚

-j-

気に他

人と

カコ

明朝三 漢質

笑等

3

れ

と思う せる。 白が 見<sup>み</sup>せ 全党 等の 自じ て見る 出た 分流 世よ すこと のいい 4,5 やう 別為種類 なる る好程自 自己 理り ねる。 想的 0 んだ道をその 自己 急を 出電 日がだは 來言 細さ がにとって 관 さる。 その苦 た ない職根を見る 外つて見せる。 治((1) ス とを 自也 テ を事實に 通りふ リリー を強さ 俚 稻品 質に 価を真に發揮 をそれの同 一的になるこ とは見る 心にさ FE 9 想的 0 出沒 む きて ょ 田して未だ来の内を真に發揮して見 を真に發揮して見 思言 戀は ときめ 絶さて 0 30 る な 7 家庭 彼等 奴 自分は彼 をはら 證 を自じ婦が 岩線 明於 をもも たいい。 0 徳にと 先き 生き

二元がの 運え 的評 給い の し 婚え 質ら る。 信じてゐる かく しろ自 のことを考へ、 さう 個二 性に 61.54 れ がは自分の額 た 部形だれ る事 とを考 質を知ることが ٤ 戀い 自分の なり いになり、自い 成就就 門に割る 想はは 化 によ 事 する ٤ な のことを 出きなって後 続程、 と思わ 考べ、 智等 1/2 وعه る。 う -0 事じ

く不断し やうに思ふ な気を 4. んど 竹<sup>し</sup> か遅く かし 分だは しさす する 45 今と カュ な まく から op 0 4. 館 5 問題 L p 時々は ゆく と自じ 15 か なる 又何時 分がの やう 15. 不完 いると 夫婦に さら た。 文になる。 思ない き ま たれ やうに 別る カコ の時間が早歩 だめ Elli A 去く た なや 曲等 0 4 W

空でな

入tt

つて

机の上さ

に泣き

き伏した。

(315)

不る 0 空窓が 千本演 在す あ Ħî. 返事 ことに る 果報を 川路氏 のを独 も六 が來て に行い 月為 L 週間かんでか 待拉 から 0 2 0 J. 自じ 待つて 3 稿言 やら 間の家でとう 分流 ij 九治の ねて自 -自分は夏中東京 な気 75 川宫 路氏 日家に 初悠 七月 から 8 節次 に一寸沿 た 承是 る 明洁 ムたより なだだは 1 L 23 7= 25 神るも

> して歸れ 九年 の或日白分は一方も無事に過ぎ 來 力》 何に of the It's 0 來一

ナよ

力》

0

を深く呼 た。 自也 + 月の 分がの さう 吸言 胸拉 して自分に は をどつ しながら 庭品 氣さが 通引 を歩き 川宮 路氏 手紙袋 6, 0 7 あたら 7 を 流し 0 手 女生 4. L 紙数た。 秋季 か (2) 來意 氣意 あ

して 全党身 自じ 自じ鶴る 自分は封 は人次に った力を入れ た。 泣な 分泛 は  $V^{\infty}$ 自分は夢 耐た た。 つを切り よら なつ れ た。 分が -) ゆ中で遊を た。  $\Pi_{\mathfrak{B}}$ 0 さら カン 南 たが 歩る して歌 き カジニ 6 ま 耐炸 な 7 かい んだ。 カン 乗か まり れ カ・ オユ 白じ てが 自分なく 自じ 分変 田常 は

15 な 鹤。 つた人の妻になったのであ 柏木にゐる の長男で、 今年に學 -1-1

記憶を 努され 6. 7 であ 徒光 の倉の中に入れの後自分は鶴の b った。 に淋る L 時<sup>2</sup> |間党 い書絵 0) ことを 手に任せる とき 335 から 力 力" 3 1) て無な 11:1 11172 が た 75

り 向<sup>む</sup> 左側のはしを通って登つた。さらして自分はふいがない た。自分は夫の 分を見た。 をは さらとして落し をたど 先にいらつしやいと云は いて の心はあがつてゐた。切符を改札掛に波 てふりかへると鶴は自分の通ったあ 桃奈 た。鶴と又顔をあはせた。一階段を公司 停車場を出た。出て右に折れて段々を めて改札掛の拾ふのを見て、 さらして身體を少し右によせて自分 矢張り 被威を以てさきに出た。しかし てしまつた。自分は落ちた切符 左側のはしを通って。 ぬ許りの態度をとつ なるたけ のとを IJ

をつい り向くと鶴は段々を上りきつて未だ自分した。 売く 窓 売く 窓 正 の方へ有つ 感じた。さらし 百分は段を上りきる前に又ふり向いた。偽はし、光を、豪 が飽きん つておに折れて麹町通の方へ行 てくる。自分はもう夢中だ。嬉しい。 自分の歩いた處を歩いてくる。自分は登出がある。 ん」と摩をか てさら靡をかけても鶴 け たい 程度自 分がは いつた。ふ はおどろ しさを あ ٤

かないで なに御用さ」と笑ふ おそくなった。自分は電車班をよこぎって 通の左側を通った。 に右側を歩いてくる。 何度ふり向い やうな気がし 機は電車通 た。 をよと 自然 その 0

たか

知し れ

な

V

都

分は顔を元に戻した。鶴も顔をそむけたやらに 鶴と顔をあっ 13 世 た。あはせるとあわてて自

自分は鶴 0 は るるら れ が自分を愛してゐてくれたと思 なか つた。自分の心は嬉しさ 红 な

質のは質心に通ざどつた。 つた。六丁目あたりに來てふり向いた時、最早自分の是はをどつた。自分の是はつい早くない方に、好張り聞も戀してゐてくれたのだ。 かった。しかし自 店に入つてゐるので た。自分は自家に急いだ。 矢張り鶴も無してゐ ずる。 分は嬉しく 自分が鶴を然して つてたまらなかつ の足はつい早くなてくれたのだ。 ゐる

て來たのだ。 なるのだ。二人は夫婦になる選命を荷つて生れ 篇は自分を無してゐる 0 だ。鶴は自分の妻に

なか 自家に歸ってこの喜を 云ひたかった。 が何十倍美しいか知れないと思ひまし はそれは美しくなつてよ、僕は萬龍より なにしろ今日は嬉しい日だ。記念とすべき日 つた。母に逢つて、 母に萬龍を或目見て、美し をもらさないで よ、僕は萬龍より鶴の方の日鶴に建つてよ、鶴。 れてるだらら。 たよ、と 自分だ おら れ

自分は鶴の自分の室の窓の前を近っ所を見せたとうる。これでは、またまました。 ことがあ のことはさう美しいとは云はない。母に三年前 L 4. と感 心してゐたことがあ 0 さらし て知る

微笑んだ。 神田に行った。さらして一人鶴のことを思って 造飯食つて 母に打ちあけてみふのは気まり 何しろ自分はおちついてゐられない。し おつとしてはゐら から わる れ ないので

氣高い、智は女だ! 美しい、美し い、優しい、便しい、気高い、

つたよ」と簡單に話した。女は「さらかい、 自分はそのタ、町布の友を訪り よかつたね」と云った。 れて、一 鶴に造 そり

夫婦になれるやうに思った。 になれたあ 自分は五月 十二日に循に逢つて ことを考へた。 さらして鶴と夫婦 ら愈々鶴、

うに二人の間に面白く れるやうな気がする なるやうな気がする。世間の普通の夫婦間のや自分は夫婦となつたあと何時迄も幸にゐら いたは ても想像が出來ない。淫然を つて感謝し 7 7 ゆく とこと なら つ」し が起るとはどう ば 不和

の間に二三度手紙をよこした。

來るかと思つたが一週あまり來なかつた。

知 らず

日の夜だつた。よかつたら來たいと云ふ手紙だと C子から初めて手紙をもらつたのは五月十五

でもつくつて來たら失望するだらう、その覺悟 くも思へた。さうして來てもいくが豫期を少し の奴はおどろくだらうと思つた。それが又面白い た。しかし逢ふだけは幾つて見よう、さぞ自家 つた。一方では父ある期待ももつた。 めてだつたから、過々しい女もゐるものだと思 で來るならば火大土の内午後一時半迄に來ても の期待は恐らく破られるにちがひないとも思っ らひたいと云つて返事を出し 知らない女の人が來たいと云ふのは生れて初 しかしそ より 1)

「私は年ばつかし大きくなりましていつまでも 手紙の内にはこんなことがかいてあつ そ かはいさうでしゃうがありません、 ゆかないと馬鹿なんでせう。 ないんですもの、 とどかないんですもの、 て見すてて居ますけれど私はちつともばかぢや いでせうとおもひます。父は私を馬鹿だと思つ 私は泣きたいやうな氣でしじう居ますけど、 げ

おちゃんみたいですからそのおつもりでねて下

です。けれどもたい姿だけ好きなんです。私は ん。私はきつと長いきしません。たい死ぬ時さ 人に殺されはしないかと心配でくれまりませ 目にちらくしていやでしゃうがありません。 ぞ苦しいだらうと思へばこはくいやでくくたま だおばけだのけだものがこはいのです。そして ※信家で困ります、神信心がやありませんの、た すせん。けれどもほんとは生きてゐるのは何語 私は女は大きらひです。昔のおいらんが好きなどをなった。

いしゃになるやうなうちに生れたらうれし いやなことですわ。 孝行がしたくても私の真心が つまらないわ、母様は なぜお嫁に

糖だとおもつて居ます。 ですから。私は、お月様のお申子で、お月様の てゐます。人間並と人に見くびられるのはいや つまらないと思つてしじううれしさうな顔をし

400 ろい女もいや、長い女もいや、 私は西洋の繪の女だけ如き、活きてゐる人間 女は大きらひ、丸い女は一ばんきらひ、く みじかい女も

け。私は日本ですきな人に今まで逢つたことは 二人がひちゃんにしてしまひました。さら仰有 つてかまひません と云ふつもりをじちゃんと云ひますから一人か さる方ならうれしうございますが てうちの者までいひます。にくらしいわね。 て云はれどほしました。 ないの。ちつとも生きてゐたくないわ はみんなきらひ。 私は利口なのに、子供の時はお利口だく 男の人にちつとばかり好きな人がありますだ 私をばみんな宅の者だの伯母さんが下ちやん ごめん下さい。どうぞ私を好きになつてくだ きらひだつたらさう申してください。 こんどはばかだく

自分はとんでもないものが舞込んだ様に友達しが、

つてゐた。

やともすると涙でむ。 とい淋しい、情けない。やいも知れぬ。そして今の失惑を脱礪する時が來かも知れぬ。しかし今の自分にはそんな考べるかも知れぬ。しかし今の自分にはそんな考がをない。たい淋しい、情けない。や

すことを恐れるやうな人間ではないはずだ。自すことを恐れるやうな人間ではないはずだ。自 うと心配 母や川路氏はこれならあんなにまで結婚させよ るだけの哲人にならなけ 分はするだけのことをした以上は運命を計受すが、 さう云ふ女を妻にしなかつたことは喜ぶべきで ことであらうとも不幸なことではないはずだ。 が人変にならうともそは自分にとつて幸なる 分は自分を勇士と思つてゐる。自分を戀せぬ女だしだ。 え と で いっぱしはしないかと思つた。しかし自 しい心をかくして平氣な顔をしてゐた。父や 自分は旅行しようかと思つた。このまいねてした。 分は東京にといまることにした。さうして 自分は自業自得の失怒の為に身體をこは しないでもよかつたと思はれたにちが ればならない人間だ。

か。 最近に こうな は 一の慰藉おやないけのことをしたと云ふのが唯一の慰藉おやないいか。 最愛の見を失った母にとって 田來るだいか。 最愛の見を失った母にとって 田來るだいか。

十一月三日の晩に自分は今年工科を全業したとなを訪れた。さらして何げなく鶴の夫のことを友を訪れた。さらして何げなく鶴の夫のことを友を訪れた。さらして何げなく鶴の夫のことをない、人だと云った。さらして近頭無女房をもらって元氣だと云った。さらして近頭無女房をもらって元氣だと云った。さらして中心った。自分は何げなく「さらかい」と云った。文は話自分は何げなく「さらかい」と云った。立な道のほてるのを覚えた。さらして中へともすると涙が出さらなのでよわった。

た。さらして鶴の運命が緑になりだした。 またつた。今に鶴をあはれむやらな氣分になったのでと理由もないに思ふやらになった。さらしてそれから一月ので進まずながら人がになったのだと理由もないに思ふやらになった。さらしてそれから一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一月のでは、一日のでは、一日のでは、一日のでは、一日のでは、一日のでは、一日のでは、一日のでは、一日のでは、一日のでは、一日のでは、一日のでは、一日のでは、一日のでは、一日のでは、一日のでは、一日のでは、一日のでは、一日のでは、一日のでは、一日のでは、一日のでは、一日のでは、一日のでは、一日のでは、一日のでは、一日のでは、一日のでは、一日のでは、一日のでは、一日のでは、一日のでは、一日のでは、一日のでは、一日のでは、一日のでは、一日のでは、一日のでは、一日のでは、一日のでは、一日の

しかしするだけのことをしなければどうして

自分はこの感じがあやまつてゐるか、ゐない自分はこの感じがあやまつてゐる。
しかし鶴が「妾は一度も貴君のことを思ったしかし鶴が「妾は一度も貴君のことを思ったことはありません」と自ら云はうとも、自分はことはありません」と自ら云はうとも、自分はことがありません」と自ら云はったといる。

# 花のなかから

とりの変にない。 一人の男が出て、 一人の男が出て、 をはおどろきながらよろこび、 にげながら診惑する。 をはおどろきながらよろこび、 にげながら診惑する。 それを一人の女が 診かに見てゐる、 それは三人の守り神か、 それは三人の守り神か、 自分はそれですつかり興味を持ち出した。「山とが

. 一あんなに 見つめてゐたぢや ありません

いるのはあげられません

氣がした。

この時目がはふと思ひ出したことがあつた。この時目がはふと思ひ出したことがあった。「ロダンの展覧をの時見に來たでしよ」と云った。

進んで順づるをつく真似をして見せて「かうやら、「え」と輪を見ながら答へた。自分は一歩

って見てるたでしよ」と云った。日子はとぼけ

> え、ちつとも。いらつしゃらなかつたのでしよー で、まっとも。いらつしゃらなかつたのでしよー とぼけてしまった。「兄さんと一緒で したか」「えょ」との子は答った。 「僕が居たのは氣がつきませんでしたか」いょ

とで子は云った。中分は聞いた巧がふさがらないやうな線がして一寸瞬つでしまつた。中分は見がした。この女なら値を云っても値をやうな線がした。この女なら値を云っても値をしてもすましてあるだらうと思つた。「能はいくつ」と聞いたら、それには経っているだらうと思った。

で子に迷しながら 絵をくりかへして 見てる はなく、一部自分に自信がある 変を 饗に見せる 為に 論を見てゐるので はなく、一部自分に自信がある 変を 饗に見せる 為に 絵を見てゐるのだなと思った。

「愛にいらないのなら上げます」「この内の繪を 崇くわけにはいかなくつて?」と云つた。

(之は?」とは?」と聞いた。自分は一々照轄にとは?」とは?」と聞いた。自分は一々照轄にいるがは「いる」と云つた。いらない奴は「いらない」と云つた。O予は好きなのを別にした。その内には僕の「いる」と云つたのも入れてゐた。でいいやな繪をいく方に入れたから悪口を云つた。すると好きでない方に入れたから悪白を云つた。すると好きでない方に入れたからに、すると好きでない方に入れた。

「それでも」とぶつて C子は 港しく笑つて見せと自分は云つた。

「それでも」とぶつて 0子は 滌しく笑つて見せた。
「之だけ 蘂 いてよくつて」と十枚言り選んで公った。やつて惜しいのは二三枚だけだった。それも特に惜しいものではなかつた。皆やつてもれも特に惜しいものではなかつた。皆やつてもなどに、 こうに でいっと思った。しかし砂めて来た女にさらやつにはで子の見や、 0子の女に自分が甘い奴と思

と云つた。と云つた。それで、はれると思つた。それで、

で子は不平さうな顔をして見せた。しかし僕で子は不平さうな顔をして見せた。 一枚その内がすまして獣つてねるのを見たら、一枚その内がすまして獣つてねるのを見たら、一枚その内がすまして獣つてねるのを見たら、一枚その内がすまして獣のでよくつて」と云った。

女なのだから。 次かも知れない。 まつてゐると口 いと云った。さらしてどうせ不愉快な女にき た。 日午後三時半頃〇子は自分の家に來たのだつ 初めて〇子が來たのは二十四日だつた。 自分は二人に今に女の人が來るかも知れな その日午後自分の處に高尾と長澤が來てる 四点に 來ると云ふハガキをよこ では云つてゐた。 たなり さうあつてほし やら な口吻をもらす しかし美しい いと思つてる 前に

お 日<sup>3</sup> と云ふ色があった。 しませら」とぶつた。その顔には大變なことが と思ってゐた。しかしくるかと思つてゐた。 女が知らんと思ひながら出て見た。 たのだらら、文あとで手紙でもよこすの こくへお通しおし」と云つ にかしり かし二時になっても來ない たいと記 か來て、「 自分は、 「女の つしやり 方常が わ できと ので來 さら ます、どういた おちつい いでになって なくなつ だら

なれて 分の 室はもと自家の長屋だつたので一軒は 田で見ると髪な女が立つてゐる。

> に見えた。 調子が 云ふか、 女は殆ら 單衣の 女、即ち〇子に愛想を云つた。あんまり は、 室冷 さい」と自分は文云った。 し 西巴 おとなしくしてゐるので少し可畏想になって感 でしやべつた。さら か云つても聞え をした。 がくろく Ł た。 にお い」と云った。女は躊躇 分は〇子の方をふりむくのを遠慮した。 ス かし、節れ」とも云へないのでい に似いた日の光を受け その 大る腹居の上に坐つて自分造三人にお解像 少なくも自分は気がおちつくと少し気分 デ 始んど一口も いて、「お伴りくださ もう少しは美し 1) 友深のひふを着て立つてゐる。 高くなるのを覺えた。 自分は座游園を持つて來てその女の前とが、さぶた 默つてゐるかであつた。 内に段々不愉快は 自分は變な非常な不愉快を感じ 自粉を ぬった 顔には 0 やうな女が、髪をお下げに ないやうなかすかな際でものを しくつてもいくと思った。 して笑った。 P べらなかった。 してゐた。 女は上つ い」と云った。その問 顔色の なく 自分達三人は大野 L なつて來た。 「お上りくい 自じ しかし自分達 み わる た。さうし 日分は時々其 およりく がある П× 自じ 4. しして、 痩せ C子が 自分が何言 0 やら ださ た。 白也 だ た

たま 高尾を投澤は餘りで子が默つて敷居の處に 関の上に坐らうともしないので、 生ま

居ては 二人が歸ったあと、 するとの子はすぐ立った。 つと奥の方に置 気の毒と思 って行った。 しく微笑まな さうしてすんでゐない日を見 うと見て淋しく微笑ん 0 たので 自分はとめ いではねられなか いて「お 自分はC子の前の座流 何浩 坐まり かぶいひ さうし なかつた。 わけ で施 0 しとぶつ を つく

あた。 っ 分がの知り をも した首分 輪を見にくるのにきめて、 です 分も活 はつて僕の方をぢ は安元 側面を見せた。西日のギラ ち の真卑に坐つた。 ち يم 45 の有手にある称子を強く 0 自分は繪を見せた。 1 にきめてゐた。Cデはし 0 ap た。 日あ ともわかりませんの」と云った。 限を彫み物をさ 力 左の手をついて首をの 自分は 中でつくつたやうな感じのする顔だと思 0 してロ子を見 と聞いた。「さう好きだやあ カ> ら肩に 3 わ りに統 人が逢ひに かけての線の美し てゐる内にひ つめるこ さうして一給は た可愛い 小さ 照 やらにさすつて見たい そのあ ŋ くする一点は口 かし默って繪を見 がる ばして、 八日金 い敵だと思へて外 とが出 0 けてゐた。 子の いのが気がつ 時にはきつと りません の可愛い、 かひ 来た。の 自分は いすき 僕に左の 4.75 をする 自分が なの

す

愛をかしいわ。(日子はからぶふものの云ひ方

だ私は自分を人間以上だと信じてゐますから大意となった。人気によった。人気はいる。た我はむつかしいこと何もわかりませんの、た をよくする

す。なぜならさらしないと下衛の家の母さんだ で辰と学より外にいる年はないんですも にと思ひます をします。でも羊の年の数へ年十八としてるま のをばさんがおやく二 私が十八と云つてもほんとにしないんですか なぜ羊にまでとびましたと云へば十二支の内 大へん子供つぼく見えませう。みんな變な顔な 私らそをつくの あなたも十七だとおもつて下さいまし。 はきらひですから年をきかれ + にもなつてるくせ

Cちやんは学の年の生れでやさし るとすぐびくくします、だつてほんと申せば てくださいまし、 しょにしてくださいまし。 いる年になってと風がうそらしく見えま からお友達の中で年をきかれましたら、 ほんとにつらいんですからこれはない 後生ですから。 い子だと申し

配で心配でたまりません。 烈はづぼらですからきつとおきらひでせうと心 もら私のまるるのはお いやでございまずか、

りましたらさぞよろこびませら、 ました、うれしくつてたまりません、兄がかへ 今日はいろくなきましてありがたらぞんじ ありがたら。

んとは辰年三

一月十日生れですから、数へ年二十

になります。

私は蛇の生れかはりかもしれないわ。私はほかになる

な気もした。 見よう、ひどい目にあつたら、どうひどい目に 分に與一てくれた得やすからざる順り物のやう ないつもりでゐた。又自分には〇子を運命が自 な我儘な利口な女であらうとも、女には負けなない。 逢ふか逢つて見よう、 で行って見よう、深入り出來るだけ深入りし なかつた。むしる正面にひきらけてゆく處 しくも思った。 又あまり馴々しく、うまいことを書くので恐ろ 白い、い」友達の田來たことを喜んだ、しか 自分はくり返して讀んだ。さらして自分は面 しかし自分は避けようとは思は 自分は〇子がいくら勝気 ま 7

ということできなながする、自分は貴女と友気がする、いやな時には歸つてくれと云へばす いと思った時來で臭れと云へばすぐ來てくれる い、貴女には何でも云へて氣持がいる、來てほし 自分は昨日は 面的 かつた、貴女を凝 ひで なな

手紙をか すきまを見せるとすまして其處に入つてくる女 でも してその猫の ることの出來る女だ。自分はさら思つた。 だ。そのかはり少しも気の毒に思はず押へつけ のといく女だ。さらしてつけ上らせ 段伸よしになった。〇子は恐ろしく痒い處に手 つては居る」と書き になれることを嬉 それからの子とはよく交通した。さらして段 つけ上る女だ。さうして少しでもとつちが いた。しかし一あまり自家に來てもら やらな所が可愛く思つた。 しく思ってゐると云ふ意味 加へるのを忘れなかった。 ればいくら

に尊敬し愛してくれる男はいくらもしります、 る男はいくらも 私のために世に たど私のすべてを被ふ男を ひます。 ず限りなくしります。 つてゐる程誇りを持つことが出 私が尊敬した男はまだ一人もありません。たい 「私が頼りにするやうな男はまだしりません。 どんな男でも私を得たら 或朝口子から左のやうな手 その 時私は淋しい 得られます。 生き甲麦のある人となる男は みを 他に しりませぬ そして私を其まし 限到 思ひます、愛す 外るこ 73

縮だつた。 自分はC子の心を見ぬいた心算だつた。 僕から好かれてゐる證據をほしがつてゐるの った時、「あげられません」と云った繪だった。 と思った。それで承知した。 さらして「之は戴けるの」とで子が云 「その繪が嫌ひなのですか」と云った C子は だ

第一年に注意した。 ピ子はやつと六時週に歸って らないと見さんに吃られるでしよ」と三度許り の手まへ而自 すの」と云った。しかし六時近くなつても歸ら た。ロダン號をほしがつたが、それは斷つた。 〇子は今日は早く歸らないと兄に叱ら あと白樺の舊いのと、寫真版の繪を一枚やつ なかつた。晩飯まであられては母や女中 くないと思った。それでいもう婦

自

んだ。 たので少し 自分は何年ぶりかに女の女を得たことを喜いが一年気 さらして氣樂に愉快に若い女と話をし 気分の調子の高くなつてゐるのを覺

てゐたから、人のやうな人の處へ押しかけてく 者が素人にばけて來たの C子が続ったあとで母は自分に女中達がC子 かも知れない て大事性のやうにさ さらして、女中が数 去

こぼれさらになってあり

たく

思ひました。

御兄様

のやうな方だと思ひましたけれども

いつて仰有ってくだすったりします痰に、

らしてあんな娘を持つた親はさぞ心配だらら、 云つてやつた」と云ふやうなことも云った。 と云つた。自分はい あんな娘を嫁にもらふ人があるだらうか、なぞ る程實意のある藝者ならおいてやつてもい」と ム加減に相槌をうつてお

ので、 しくしゃべつた。恩地は非常に興味を持つた。 1分は油を注がれないでもい、加減に興味がある。 自分はその晩、自家にぢつとしてわられない てるた所を油をそしがれてかって來た。 周节 思地の處へ行つてひ子の話を可なりくは **外をも** 

て話しかけて下すつたり、こちらへいらつし からわざとすましてゐました。 れども、 つともきまりなんかわるくはなかつたんですけ 翌日〇子から次のやうな手紙が來た。 男の方が三人いらしつたってほんとは私はち H れどもあなたがいろくお気づ それではあんまりおてんばに見えます 力。 かひ下すっ

がわるくなりました。

事は何でもきいて貰へると思ひまし ござんしたの。それでてれかくしにみんなしま そろ我がまるを始めましたら叱られて、 あなたはほんとにお優しくつてきつと私の なつて憎らしくなりました。 は只ぢつと他つててかまひませんの。 たいに遊ばせば つてしまひました。もうく一私にあんな大人見 とれは上げられないつて仰有ったら私悲しく とてもまるれません。 なぜならそれまで

せん。 自分が遊びにいつてしまつてまだか まるものかと可笑しく思つた ひました。(性はことを讀んだ時に居られてはた 兄さんは人にあ 私はほんとにもつ上居ればよかつたと思 んなことを云つてお ~ n きな

見ました時限が出ました、 です、 00 たくなりました。 私 かぐさず中します。 かなしくなりました、 お淋しさらに見えたのですも 私さ 私はほ はあ なたの んとに泣き

お友達 上げないつて仰有るんですから。 あ なたは私をきらひです になれるわ。 きら た者とは か。御返事 利なし あなたの

とであんまり我がまくを申しましたからきまり

里近く離れてゐる上野まで歩いて行つた。さうりま、紫

つた。

して歩きまはった。

自分は之でもうこの女とも絶交だなと思った。 さうして面白い女との關係を破つてしまふこ 自分のかいた手紙にはこ女なんかで生き甲斐とが しくも思ひ、安心もした。

に入れに行った。さらして興館をもらす為に一 ある内に益々興奮して來た。かき上げて郵便函 云ふ意味のことを激してかいた。自分はかいて ない、僕はもう生き甲斐を得てゐるのだから」と らの文自分は貴女に生き甲斐を與へ得るとは思 にとつて盆があつても害はないのだ。自分はそ ことを張ひられるのは閉口だ。自分は淋しい顔 女の友に强ひても、自分の方で女を見上げる つたのだ。しかし自分は自分を見上げることを 自分には必要だつた。だから友達にならうと思いる。 うな自由な女を知らなかつた。その自由が今の や、ノーブルな女を知ってゐる。たじ貴女のや は齢をとつてゐる。自分は貴女より美しい女 を感じることが出來るにはお気の毒ながら自分 つても、貴女から生き甲斐を得られるとは思へ してゐるかも知れない。又淋しがつてゐるかも 淋しさから力をくみとることを知つてゐるか ない。しかし淋しがつてゐてもそれは自分 新らしいもつという女が出来るかも知れない。 見てどうしてゐるだらう、きつと何とか返事を 子からの手紙だつた。女中が去ると自分は手ばこ を持つて來た。自分はその表の字を見ると共 そんなことまで思って見た。さらして疲れてる 思った。自分はピチからくる返事を心待ちにま が惜しいやうにも思った。〇子は自分の手紙を やく封を切つて讀んだ。手紙にはからかいてあ に何げなく、「あ」さらか」と云った。それは日 が、「速達がまねりました」と云って一通の手紙 たので午睡した。三時牛頃目をさますと、女中 つた。さらして少し不安になって來た。どうな よこすだらう、どんな返事をよこすだらうかと まつた。さらしてさつきの手紙は少し書きすぎ つたつてかまふものか、あの女を失へばまた た氣もした。さらしてそれで絶交してしまふの ちつかなかった。しかし與無は殆んどさめてし てゐた、飯を食つてからあと失張りまだ気がお 自分は十二時過に自家に歸った、少しつかればが

知しれ

たけれど、それはよします、そしてかきあら 今少し氣がおちつきましたから、一枚かきま

直しが出来ません。しつてゐます。 てゐます、ごめんなさい、どうぞ。 御手紙をいきなりやぶりましたからもうよみ

す。はげしい動悸を感じます。 あとのが來ましたので、すつかり上氣してゐま をくり返しくり返し無見してゐましたととろへ す。少し上気してゐます。私はけさのお手紙 L とについて、かいたことについて後悔してゐま た、私はほんとに馬鹿です、ほんとに馬鹿 昨ばんねるまでいる~、あの手紙を用したこ

ます。 女になると知りますとき、私はたまらなくなり 費名に悪く思はれれば私は大へん質値のない

ますと云はれる程つらいことはありません。 てそしてすぐけずはいく子ですと御返事をく ます。 を恨みます。私はきつとそばに居ればかみつき 知らないんです。自分のしたことにかまはず人 生ですから。そしてあなたもあの手紙をやぶ 〇子はいる「だとお思ひ返 より美しい女、ノーブルな女をしつて居 ざんこくだとおもひます。私は我がましより すぐ電報が速流でなければいやです。 してください、後 だ

ふことの出來る男に愛されて見たいと考へな いでもありません。 女芸を はいらぬ気づ 恋 くに生きてゆくのは面白 かひもなく私をすべて被 いでせら

正直に申します。

した。それだけを知つて私はそれ以上どうする うな貴君の姿を見ました。私は正直に申しま ととも ,、きつとあなたは私のためにすつきりと充實 た幸をお求めになることが出來るとしりま 私はあなたを淋しい方と眺めました、淋しさればあなたをは 出來ない世を呪ひます。

ましたとて私はその人の為に自分を捨てること いやです、しばらくはい」としてもどうせ たとへ私のためによき命が與へられると知り V>

苦しみます。私は昨日から何となく苦しみまし つてるかしらと考へました。私はどうしても悲 の主人公に造り上げられて居ります。 たど私が尊敬し愛する人のためにはほんとに 運命を想ひました。私は自殺するやらにな そしてそれはだめです。

よくわかります、私はほんとにコス モポ

タン たいて 更は

そして世 に矜らうとします。 私を専有にしたがります。 私はよくそれを知

> を好みません。 つてゐます。 そして私はだれの手にも聞ること

ます。いや、 ら大人になりかけの眼をみると胸 す。ほんとに赤んぼはいやです、そして子供か そして子供を呪ひます、 そして私は世を呪つてゐます。 あるいやになつた。 がわるく わるいんで なり

お友達になりませう。

した。 の子はぼかんとしました、いまぼんやりしま

ほんとに不思議な女です。自分にははつきりし になりませら。私はほんとに道樂者です、私は ですもの。 てるんだけど人はちつともわかつてくれないん その代りあなたを慰めます、いいいお友達

うに、 んよ、そしてもう逢ひません。 てもらへないでせら、およしなさ あなたは奥さんが好きですか、氣味が 私さらすればもらく遊 いね、 にはゆきませ ほんた 2 わるく

思ひません。第一私は自分の外に一人でも自分意 ほんとは の係累を想ふことは堪へられませんもの、自分ではるのできる。 とそして愛人とそれだけでたくさんですから。 私 はあなたを私のものにしようとは決して 私、山の中かほら穴にこもりたいので

世 す、 れなうら悲しい敵をして居ます。 ます。そして哀れないろく、の男を想ひます。 ほんとはほんとは。淋しい貴君の姿を想ひ 中の男はみんな動物性の女に飽きてもの哀答がなった。

そして女をにくみます。今貴君は何をしていら こともしりません。私は男の人を悔れみます。 つしやいますか 動物性の女は子供をこしらへるより 外は

現はれぬやらになりたいと考へます。 私はもうこの男より以上の男はないと知つない。 もう私はその男のかげから一

思つてはいやですよ。 私、男をさがす為にどの男にでも口をきくと 私をかくし被せる男に逢ひたいない

れませら。 ずる分まじめなのですから。 それは知つてく

は十二行二十五字話の原稿用紙にうんと上手 田た自分でも痛快に思つた程わる口をかいた。 3 と云ふ言葉に胸をわるくしてしまった。とん 五六行でかつとしてしまつた。さうしてアバ いためだなんていやしなこつたわ、 自分はこれを讀んだ時、腹を立てた。初め おてんばのせるでもありません、 ない女に逢つたものだと思つた。それで自 づらうへし アバョー 3

7-0

ΚÏ

の伯母は世

界的

の美人と云つても恥かしく

んだかしれ

东

せん。

私は不幸(不孝?

C子は何

でら らぞ、 私には かつて妹と すぐかんじます あ 横箔 なたも私に理解を云つてはいやです。 Cちゃんはそれは に叱るやうに仰有つて下さいまし E T 以が上手です このま」、このま」、どうぞ、ど 知ち 識量 いけないとか、い」と っつて。 な い頭はすぐこん 私なは

六

自分はそれに同感しないではゐられなかつた。は「衆常の貴君が、出てゐませんのね」と云つた。 困る 當に深入りしさうだとぶつた。しかし未だすつ答。 ぽい だつ 6 かり〇子に心を許すことは出來なかつた。 白也 其後の子に逢った時の子は、「貴者のお手紙に こ分はそれから日に見えてC子が好きになった。 その時よく友に〇子と喧嘩して伸なほりし て「君の兄さんにもしかして見られると それに同感しないではわられなかった。 新骨に手紙をかくのに内々恥ぢてゐたの こうでな 共時分自分はG子の手紙 その して、こんなことをしてゐる内に本 いてねたの ないかと何時でも心 後まも なくひ子より左の手紙が しかしそれは生 だつた。さらしてロ子が をくばりなが をまに受けて

> ます。 らなむあみだぶつ、 れか死にはしない 主 1) てそしてふきだしました。 ます、 はつてお母さまお母さまつて泣きごゑをだし Cちゃんは けさは絲きり 大きなおふとんの中でバ 75 かと思ひましたから泣きなが めざめ なむあみ ばがと のときほ なし だぶつといひまし た夢をみましてだ 3% んとにむづ とはね

ざいますかつて笑ひます。 この ありましていつも一人です 私の目のさめる頃には兄さんはもう學校 宅の小母さんとお ばあさんがおめざめでご はの 字にゐるこ 主

人ぼつちと云ふことがひしくと胸に C 子はしづかになりますとしみんへ天下に一 せまり ま

ちま 私はこ そのときたまらなくなります オレ ぼちでも天地のおきてをらけて育

學校でよく出来ましたけれど一ヶ月の半分は休 17 そして れようかと母や父や母の娘やが相談しました。 み 私は子供 まし ました。 私 た。私の生れたときはどこへ私の をばK 時書 から家庭を知り 樓の長女として信母の子につ ません、そして 籍を入い

> ない程自然のまとに、そして技巧の極いました。 れたやうな情をもつた女です したやうな女です。そして美しい優 みをつく 露にぬ

月又を ばかにしました。 云つて私を燃きなかつたからです。 をしたやうによろこびました。そして法等の した。それはどうしても母がお嫁にゆ の時父の養女になりました。 私のやつとむつになったときは が かはりました。そこでみんな私 みんな大變出 の子に それから カン ないい 0 變出世代 け を 九

五.

ですつて。 は私が父の姓をきず 私は又籍を伯母の つけ 家 へうつされましたっ るのを恐れたためなん そ れ

す。 泣ない す、後悔します。 せました。 ません。私は十六七の てました。 ねたかつたのです、 りません。去年までは何でも 7=0 私 形をい たり、 は処をきらひました、 TE's がな か いま けれど 神農の do いが たことをほ そのために母はどんなに苦し はそれを口情しく思つてゐ 道を仰ぎました。 私生 めたりして母をお いまではそんなことも思ひ 時クリスチャンになりま 513 んとに残念に思ひま 私はどこの子でもあ かまは 7 から母の子で その時 ないと思つ

かたでいの苦痛ではありません。私はうつくしか大でいの苦痛ではありません。はれども自分より美しい女、とれるひません。あったってそしてそしてあるとは思ひません。あったってそしてそしてあるとは思ひません。あったってそしてそしてあるとは思ひません。あったってそしてものまりません。私は少しでもくはしく自きつとつまりません。私は少しでもくはしく自ったったのではなりました。私は正直に申します。そして私はたい無地気と我がまくと正直に申します。そして私はたい無地気と我がまくと正直にあっている。

私はあんなつまらない言葉さならべた中へ、したつてだめだとおもひます。そして言葉で通じあふものならつまりません。

B

した。何のためにお寂しさうだ位はしつてゐま該しいあなたのお姿と、かいてわるうございま該しいあなたのおと、かいてわるうございま

をと思ふより外にたよるところがありませんでだと思ふより外にたよるところがありませんでだと思ふより外にたよるところがありませんでだと思ふより外にたよるところがありませんでだと思ふより外にたよるところがありませんでだと思ふよりができたなかったり、けがれてゐたり、その感情がきたなかったり、けがれてゐたり、その感情がきたなかったとお逢ひれば深でんであました。すぐあなたとお逢ひれば深でんであました。すぐあなたとお逢ひれば深でんであました。すぐあなたとお逢ひれば深でんであました。私はあなた一人にだつて見

してゐたつてあなたから愛されるとか何とかでしてゐたつてあなたから愛されるとか何とかでまれる方を靉散してゐるのはつらいからいやです。もういゝから、もうわるく思はない、決して、と云つてくださいますまで様はつらい思ひをしてまつてゐます。

ん。
とはい方、もう~ 私は失職なことは申しませるはいな、もう~ 私は失職なことは申しませい。

の。きのふだつてそんな意味ではなかつたんです

御申しわけぢやないんですけど、あれは私心がき方が大變わるうございました。 かき方が大變わるうございました。

なります」であるしてくれなければ私はやけにいまし、すぐゆるしてくれなければ私はやけにすから、もうせめないで下さい、ゆるして下さすから、もうせめないで下さい、ゆるして下さ

ガミ」と電報を打つた、電報用紙を掛の人にわなった。 さらしてはね起きた。 さらしてすぐ郷のたまなった。 さらしてすぐ郷のようにないないがあった。

つたので安心して。
かったので安心して。
かったので安心して。
かったので安心して。
かったので安心して。
かったので安心して。
かったので安心して。
かったので安心して。

これで、またで、またり、これでは、まなど、これにはからかいてある。それにはからかいてある。

つと子供つぼい字でせう。 ほどらじ ずからきへ名前を注意されてかかされたさうですからき

せん、いけません。もう私はわすれてしまひましたしたと思ひましたらいやになりました。 ない つまでも伸ょしになってくださいまた。私に のわるいところはきつとなほしますからい、子のわるいところはきつとないしますからい、子のわるいところはきつとないしますからい、子のわるいところはきつとないでは、 はにしますがらいるでといっました。私はには、ないのでは、からないというれしい問題をもしがっている。

ましたから大變わるくなりました、私もほんとにお親しくぞんじました、私は今日にもおりにからりたいとぞんじました。けれどほんお目にからりたなくて床に居ります。気が立ちなはまだすぐれなくて床に居ります。気が立ち

私もうねばらないわ。いゝ聲でうたひます、

とハイと答へます。へ中略

そして私は自分をちつとも大切に思ひません

ち。こうして無く物を想ひますと私は泣きたくなつてしまひます。残じたしてしまひました。そしいことをばみんな御話してしまひました。そして私はいろく一のことをして居ります。そして私はいろく一のことが人には意外の事であったり、罪と云ふ名になったりして居ります。私は何でもないと思ふことが人には意外の事であったり、罪と云ふ名になったりして居ります。私に行でもないと思ふことが人には意外の事であったり、罪と云ふ名になったりして居ります。私に何でも不気にしてそして自分をごまかしてから何でも不気にしてそして自分をごまかして

はアーイと情の名を上子とぶふのだ)と呼びます。(二人居るとき) おつかさんがすきかしれません。お母さんより代のおつかさんがすきでたまりません。お母さんより代のおつかさんがすきでたまりません。お母さんといからに、世間を見ずに、人にもすれずにそしてからだ、世間を見ずに、人にもすれずにそしてからだ、世間を見ずに、人にもすれずにそしてからだ、世間を見ずに、人にもすれずにそしてのお母さんがあるとき)おつかさんとよべば伯母がす。(二人居るとき)おつかさんとよべば伯母がアイと徐へます、でちゃんて私をよびますと低にアーイと情の名を上子とぶふのだ。と呼びますと協にC子とかりにぶつころるのだ)と呼びます。

大切に思ってるませんでしたから、生きてゐるとを何よりいやと思つてましたから、生きてゐるとを何よりいやと思つてましたから、生きてゐると清水よりも清らかに美しく澄んでゐると想った。そして自分の感情にあこがれたり何かと心配になつてたまりません。たい正直にいかと心配になつてたまりません。たい正直にいかと心配になつてたまりません。たい正直にいかと心配になってそっぽをむいてもう取りあって下さらないやうなことに思りませぬやうに。私にほんとに悲しいことに思ひますから、はほんとに悲しいことに思ひますから。

れを心能してゐます。 れを心能してゐます。

で居ります。 Cちゃんつて呼んで下さいまし、たのしみにし が橋へまゐりまして婦人待合室に居りますから

あしたどうぞおりにかくりたうございます。

ほんたうは私ね、こんなおとなしいことはち

と思ひこんでしまつてゐます。と思ひこんでしまつて私をば可愛がつて下さる方だですって、そして私をば可愛がつて下さる方だっな気がしてゐて何でも私のことに心配してやうな気がしてゐて何でも私のことに心配して

ないにんとはちつとばかかもしれません。 をしくされますとすぐ出えたくなりますから、かんにんしてくださいまし。 をは苦勞ばかしあつて、ふとらないのつてだれば苦勞ばかしあつて、ふとらないのつてだれたのですかってみんなひやかします。とはないならなんですかつてみんなひやかします。私はそのなどですかってみんなひやかします。私はそのなどですがあるとばなかもしれません。

あしたばかりまちます。一時や、きつと四時しくなったりします。しくなったりします。

Л

に出します」

もしたが、なほ落ちつかないやうな気もした。 型月次月一日の上時に対機に自分は分子とお がし早すぎたと思ったが、きまりのわるい、心が 少し早すぎたと思ったが、きまりのわるい、心が の子はまだ來てゐなかつた。安心したやうな気 に行った。

羨ましい中心にしてゐました。ほんとに我がま ものです、母にすみません、すみません、不容 時でも不幸と不孝の意味をごつたにしてゐる) を許されました。四合の人は私のことをみんな の子と思はれるためにか子供の時から我がまい

私のことを忘れないで下さいまし、私はすぐ たやうな力づよいかんじがしだしました。 けないことだと思ひましたけれど頼る方が出來 ゆきます、苦しくつたつてしかたがありません。 けにもゆきません、生きてゆかれるだけ生きて れて居ります。みんなに妙な感じをあたへまし 我めて不自由するのをみんな神わざと云つて恐 を いであらうと恐ろしがりました。私が今 た。私は死におくれて困りました。 ごめん下さい、決して我儘を申しませんから 母もあまり我がまくをすぎてもう取り返しがは、 急に私はあなたが類りになりだしました。い もう死ぬわ

ほんとになぜこんな心になったかとをかしく

類はしません。私はしづんだ色やきたない類は いやですから。いつまでもはれんくとしてゐま けれども私はいつまでも小鳥のやらにいやな

> これだけ母さんが送ってくれました、そしてと 苦勞はかけたくありません。そして私からきた ひませんから、もうくお父様やお母様へ私の 田舎の人がお金をおとりなさい、おとりなさい と関りだすかもしれませんから、今のうちに何 費つたお金と、そしてお嫁にいつたお友達が少 たお念をなくしました、そして今月は母に少し 私はだましたのがられしくてしかたがありませ いわつて云つてやりましたら、兄がお前は一生 れから毎月くれますから心配がないわ、うれし とおもひます、そして兄は見てゐられないもの かまつてくれなければ私はおさいそくはしない ない言葉はだしたくありません。お父様 と申しますけれど私はちつとも父をわるくおも す。そして泣きたいことをうたひます。 んでした。 お金にえんがあるんだつて申しました。そして てくれたお金と、母から貰つたのと、兩方見せて ですから、心配しますから今月もお友達が貸し とかしなくてはならなくなつてゐます。いやな し貸してくれたのとですごしてゐますからきつ はゐられません、もう私はほんとに父から貰つ ほんとによく考へれば私はあんまりのんきで かもう

こんなことを申し上げてもよいことでしたら

どうぞ どうしたらいくかをしへて くださいま

と聞かれた。その度に「お母さんから内證に送 面地で「G子さんはどうしてくらしてゐるのだ」 自分が〇子に利用されてゐるやうに思はれるのじん。 友にもおくびにも聞きなかつた。それを云つて めん下さい、又涙がでました ませんから、私はお兄様のやらに存じます、ご な所を疑つたやうなことをかき加い がいやだつたから。よく女から猜疑心をも つてくれる金でくらしてゐるのだ」と云つた。 しかし自分はその手紙の返事に少しあいまい との手紙をもらって 益々 C子が 好きになっ お手紙にからないでくださいまし、兄はしり しかして子の金に困ってゐることは親し

してとんちんかんなことがどつさりございませ と、もうすつかり御話し申したやうに存じまし 御存じの筈はないのにいろんなことをお話し申 たった一度お目にかるつた方がそんなに何でも て安心してしまひました。考へれば住れてから 何でも御存じとすぐ私は安心して終ひます するとひ子から又手紙が來た。 二人は餘り話をし

なかつた。

して

も沈默の歴

度と

さうしてすぐ歌つてし

して

中文

歸って來な

自分は

ばどう

70

٤

方が 話をし

ムぐらねの

るとひ子は立つてはば

かりに行い

け

緒のついた 子は結続? 打帽を 人の顔には雀 らうと思 二人は痩 さぞ人々は二人をあやし をかぶつて、すりへつた駒下駄をはい 一せてる ・放をはいてゐた。自分は冬の鳥でからな被布を着て赤と自の鼻がなるだらうと思つた。しかし顔が 二人は顔色が だから二人は兄 二人は神經質だ、 思想 いと思つてゐるだ わ から駄目 かし部 いてる 妹急 5 -,5 P

は

そ それも血 で遠まはしにさぐつて見ようとした。 の兄さんがなんであらうと、 何を で自分は反 なく一番氣になつてゐた。 ついいてねない なかつた。 たの つて大膽にな 又自分の -そんなことを の情人でな 1117 減に オレ いと云 しか

した。 一さうつ の言語 した。 とうくふざけ その内に自分はひ子の け たけ 「隨分白 葉には つけて 自分は何氣なく外を見るふり 粉をつ やに 矢服 てるる ま なる 관 1) けてゐるのです 2 白粉の香の弱 程東 白村の わい やうに云った。 袭 不があつ 3 の自物 强了 ね ね」と自分に して窓を L のに閉む け カン L

口言

でも耳の 中まで つ いてゐるぢやあり 北 4}

は

5

なの

0

す

多

0

高かったら、とんこと 分は又窓は 見た。さらして本當に來なけ 分の氣持を察してゐる ることが出來たらと思つ どうかしてひ子が好きになり さらになって來た。 二人は又懸つてしまっ かしさう思ふと文の子 祭し 子と一 二人は 本當に女王 た。 0 つと思った。 ったく思っ 一緒にゐることを誇 自己 ムロ子はきつと自 ればよか は敵を合せ 日分は窓 がは改めてふ が 何定 のや 心から外を なく 自分は たと CI 可能 自じり

> がへら 顔だけは知つてゐるにちがひない 女優がふり向いてこつちを見てゐるのをいう すると隣の か知ら 分はその女優にひ から先方では僕の名を知ら あ を喜ばな は 中 난 知らんと思った。 れるC子と一 たことがあ 0 汽き車を 女優とは有樂座や 車に は嫌び 緒にゐることを見ら 0 だと云つてゐたからよつ 勿論話し さらしてふり向いた。 も間に屋の ts 市のでは、原 と思う ち から 女とま よく Sまと云い 73 顔をあ れ 自じが

自分は隣の室に女優の して気にな 口めい け のあ れども C子は中々出て來なかつた。 自分のことだから なるの 腹にこつちをふり で時々もう その ゐることを知らし 向もい 少し気にす ムえと云つ C子は歸って來 かとふり向 わる女

どかい つた。 が、まるで田舎娘の C子は 好きなの 自分はこのひ 女の心を尊 ふり返って見てい はず し子の云ひ方が癪にさはつた やうち つて てだまつてゐた。 やらうと思つ だ。自分注は 1)

知らなか 汽き めた時、 と云ふ氣になつてゐた。 に乗らうと云 つた。 ても し自分は何時のまに な男とし ゆら 自じ けてねたこ めて がめ つてC子を自分 車 歸る 時半迄待つて來なかつたら 分常 てもC があるのを喜んだ。 少し 思つたが、それ な気持にはなれなかった。 は常 。自分はこれ とは相談 りうと思っ 分に 時 自分は十十 べつた。 從好と一 Fi to も気が それ 子は來な 4 客が多 ことを知つた時、 思意 分は 女を待 ٤ る。 分の從ない へなかつた。 があつたが 汽車は何時 L んなことをするの とがめ 若い女と遠足 なほ気がお 自分はそ のだ。 ようと思ってゐたの があつた。 カュ いのでぴ つてゐる つった。 は出來なかつた。 外の心算になつてゐ 一五分の汽 なかつ さう 一人で さら 、その時人々に見ら C 5 來 な ゆから夜の 出ても 子も自 ち 足する ので友を待ち 政府津行の汽車 を知し たり身體をく つつかな 江之島に行か 時に て十 あ 車片 何となく気がと ってやらうと思 其處で に一番不適當 その があることを つた時にそれ W 0 0 逢ふ事 は生れては 時 7 力。 カン 心持にな + + 知し 船党 0 から十時 存污 本产 時にな 合せる れ 外記す きの 分文 下にき は十 のき ば 0 0 初地 カン 0

た。 日の石段 ふふ 見て一寸微笑みながら會釋した。 高な下が 人の氣を CT 구 分流 書生と、顔感した おろ あ li よりもC子が醜く るっ だらし るる 7=0 ちつかな もまだC どん改札口 カン 35 れば この べきい わててい 子 のつてゐる。 ŋ H t さらして自分がC子の は病氣學句 の心を見ぬ 澤 すると一毫の伸がかけて來 あ 分は伸夫から をは C子は來なかつた。 日朝家 よ なく木綿の着物を邪織を着ずに着てゐる やらな顔をして、顔見合せて 14 た。 がつてゐた。 てゐると思ふ の伸夫は自分達を見て「わかつてゐる 力。 い自分は遠慮し いらだたせる の上に立つて來る何を 一今出る汽 から入って つた C子は顔色のわる じざ いて俥から 雨が降つてゐたが 自分は赤面した。伸大は棍棒 いた心算になるのは當然であ 顔色が 若い女と、彼等はすつかり自 云い気気 不快 り見えな 1114 だららと思 やら ハ々は皆汽 にのつて おりた。 ゆく。五分す 殊に たの ながら新橋の E 手紙で豫則 十分過に い處 K なっ い淋点し を え 一時 さらし 車に る 不 7= 0 に変を 快に感じ マを注意 其處に集つて ラぎに 坦岩 嘲笑し い顔をし 見ると口子 0 な た。 この時お して自分を 正面の入り ると鈴が ŋ にゆきま 15 自也 かくし 心してお にどん はす なって 日分は 來な 7=0 おた 0

自分は て淋込く るるいが 決心をして藤澤迄の二 どぎまぎしてゐ 息をきつて高下駄で しよ」とぶつ のつた。 してあ んか、それともどうします」と云った。 Ų, 中が見えた。 け は少し情けない気がして來た。 部 わててプラッ して來た。 りで返事をし 、微笑んだ。 せん。 誰も人がね から C子は默つて合點々々をし すぐ りませらか、 のるならば さらして一つ處を見つめ あ h なかつた。 なか 一等の切り とを 水 0 0 ~) 1 た。 ムに入った。 将を買 Ų, 导点 性急な自 江之島 CTT て来た。 二人は顔見合 L のら かし C子は 分がは C 子<sup>2</sup> r, して は 礼

すると驛夫が來た。

「蘇澤まで」と云った。

H して先きの車に 「港湾に して見た。 た二人は父顔見合せて あ epo 人は皆二人を見た。 でとの な顔し ゆきならばさきの車です、 あとに ₹° L ŋ カコ でるのです」と云は した 自分は苦笑してゐた。 自分は一 れ は駄目だつ 淋 さうし C子の つとめ く微笑んだ。 てなら これは神戸 てひ子のは 元 しんで腰 二岁人 似红 さら 兄言 車

云つた。二人は立つた、さらし

默つていぢらし

が來た時のことを思ひ出して何気

しろまぶし

と書

0

で、「もつと涼し

云ったらいえとしとの子は

のは

0子ははよりも夜が好きだと云つた。まぶし

嫌ひだと云つた。二人はちがふ橋を渡つて

さす C i

С

子は欠張

IJ

すましてゐた。

思想 た。 自己 日分は何気

だとは思は 自分の内の 分がは 初めてC子を見た時から、 子には何をしても なほ處女では かつた。ひ子からくる この時なほその感じが ないことを知つた。 は自覺をもつて頭 C> いろノト ひ子を處女 温くなっ

地をひ子は歩きにくさうに歩 は默つてゐた。自分は既に二三 一人は日の 鵠沼も 腰を た。自分の心は竜貞からよほど遠ざか なかつた。二人はく 一分の心の内ではなんだかあせるも おろした。今迄とちが小理由で自分 知らないのであ か教へた。ひ子は別に注意して聞 うに歩いた。〇子は江之のてある歌岸に行った。砂 れが江之島だとか、 25 一年前の自分では れたので並ん

見えた。少し大きいつた。又何處へ行つ 出かけて C子は 松原 大概はげて たびれ ろついた。一あすこに行って つた。二人は汗をかきながらあつちこつちとら かし何處へ行っても松が小さいので日ばがなか をさがした。人家の見えない處をさがし た。 くえ」と云つて汗のりふ 又何處へ行つても一人か二人の人の姿が たでしよ」と自分は かな虚をさがした。人から見ら 何時でも失望し で行っ た。二人は涼 さらしてゐる時、 傾腹も云つ みませらしと何度も いてゐる、 日陰をさ た。C子 白物は

と思った。 自分はC子の手を何げもう日があたるのだ。 た。自分がC子に不愉快を と云つた。自分は自分の心を見ぬ てねたので今迄氣がおちつかなかったの 「やつと気分だ 木の小さい 二人はいゝ處を腹しあぐんだので小さい。 がおちつきまし 陰に腰をおろした。立つと ってゐるのを感じ だらら

> 人が家が ひながら電車の方へ歩 0 前で 時々若い男の人が なれな いた。 川て梨たの で二人

たけ があつた。方々気をくばつても人が見えなかつ をえらんだ。一處往來からまるで見えな 二人は道々日陰をさがした、人通之の 二人は其處へ行つた。日はは殆んどなかつ いれども二人はさし向いてぼんやり立つて 0 ない道営

深入りしてしまつたらさ 子供は生れないと云ふととを つた。 自己 深入りするだけ深入り 分には こと云った。二人は其處に腰をおろした。 しかしC子は懸つてゐた。 Ĉ: 柑 たり、 手 れば 保證し 不安も感じな 自分の の子は 人は

と云ふ気をも かし自分はC子に對 つのが いやだつたからひ子にわる して

うして少れ 分もふ その ふり向かな τ, ふりむ 後 ŋ 分にはそ つちをまだ見て 氣にす ねる 向也 てふり向いたら、 が聞える度に やらにした。 ねるやらにらけ 0 る ム 徹をあ のわざとら やら は 方の な のはせ Ŕ. 見える いか知らん つるま 時々ふ に自分達のこ さらし す いとれ の處に腰 6 、女優は席をか よしと 圖々し 自也 ŋ 自分はなる と思い てそ 向也 云小 6 とを 3 かけてる た。 が修り 女優う 話法 さら 自じ 0

た。 介な處 だま 日に照り を二人はとぼく カン け 4 なか さらして気の毒 0 た やらに時々話 7 にC子を引つばつて來たも べつた。 しまっ 0 けら 人の言語 た。ひ子の方から れて 歩き 少いて行つ に思 しかけたが、 ŋ 0 ない、 った。 7 かわきき 空言 は発達 ねた。 直ぐに二人は 砂装 れんど話と だ 随分で こった登 と思む B 松き

中が問まがに すると他た の子供が二 行っ 客や女中が好奇心をもつて見た。 と家の 屋の方には顔を 感覚 至い, の風評をして笑ふ 類を見合せて淋しく微笑んだ。 遊んでゐる。 人に家か 事態に に通さ た。 0 か來て他の たことの た。自分達はそんな人間 中から女の人が見に出て來た。三人は又な 0 時分だつたので自分は書 白じ た。自分はその意味を感じて少 の子供も一緒になってはやした。する 分がの ならんでゐる處に出 しかし質はその やあ女が高下駄はいてら」と云った。 自分達が其處を通り過ぎる ない 心心の内に 書飯 知つてゐる女中 カン 告に のが聞えた。二人は二階の一 問習館へ行 をたのんだ。 室に行つて見たくも 力は書飯食 た。 からと思った。東 では が居る 18 。三四人子 食ひに たし さうして二人 習館に入ると な から 時人 人子供 0 Ł ま ると一人 × 不快を して安 ~ いせら 度とも 现 から た

すっ

カコ

13

れて

7

が風了

照り

け

7

暑あっ ŋ

0

古

せら

れ

歩きま

せら

時は

ことに

た。 3

結留で電

から

お

た。 カン 力

おりて二人は電

にの

いつた。

赈旱

S

かな

な處が

7

かと云ったら、ひ

云った。

それで

意った

問語

と云か

どつちでも」とひ

とひ子は云つ とも

話はし

ながら歩きま

せら

ź»

0

それで

歩くことに

分がは

出

東る

だけ

炒

くり歩かうとしたが

早場

かけ

た。

さうしては気が

きついて來た。白

粉

は

庞

々はげ

た。白じ

分は思ひ

歩きにくさら

だつた。

しかし神妙に汗をふきふ

つくり

歩あ なり

in

C子は高

駄なの

C子は安の風はそん **総売** 0子は、ことでよろしいわ」と云つ とか云い して不遠慮に笑ふ聲 自分はひ子にこ まだ客や女中が二人の風評殊 たげてゐた。 つった。 に用て風評をしてゐる人の方を見た。 は れますと さら C してよく往来を歩 子に「どうしよう」と の前じ子が尾覧會に んなに變つて ぶつ いろく風 聞えた。C子はすま 殊にピチ ねる た話をし 000 7 おても 風評 せら た たら を

ねた。 た。 來た。 そ する 自己 1/13 分はピチの 勇氣がな C子はすまして 10 飯 が はこば 力。 手を つった。 オレ た。 たづら 川き 门巴 分もすまして たく思つ 女艺 中等 から 見み

が一行 丸太が二本波してある を白じ 下してやら から カン ろすよ 飯 ムつてゐる。 漁ぶ た 分花 食つて から った。途中に小さい川 から 1) 15 居て自分達の 仕方がなか らと手を出り 動らくして二人は宿屋を Ł 氣まり 橋を渡り かけ P べつた。 がわる だけけ 方を見て ない。 したら、 切き 自分はC子を抱いて っつて演 だ。 かつた。 110 があ 一分は手 C C 子は、 子 0 と出て流岸 は高下駄だ り脚終れ ŋ 36 のに 又見せつけ 假り橋 をとつ ŋ は

ままり、 できた。 自分の心はなりし適上せて來た。 人の職をつくられてはたまらないと思った。 自分の心は少し適上せて來た。 というし、 できないと思った。 自分の心は少し適上せて來た。

一降りたのは一等の入口にはちがひありません」 きょうな

「一等にのつてみた 西洋人に 聞けば わかりまと云つて二人を見ながら笑った。と云って二人を見ながら笑った。と云って二人を見ながら笑った。

「西洋人はもうどとかへ行つたでせう。そんな「西洋人はもうどとかへ行つたでせう。そんな自分はなんでも早く歸してもらひたいと思った。人だかりがするのがいやだつた。知つて居た。人だかりがするのがいやだつた。知つて居るとに見られては困ると云ふ氣もあつた。自分は腹も立ち氣もせいて來た。

一等の人口から降りたのがわるいのなら知らしのるのは二等にのつて來たのです」 「まあどちらかおしたのうで來たのです」 「まあどちらかをした」 「まあどちらか」 「まあどちらか」 「まあどちらか」 「ここさに思いてすぐ承知した。さらしてO子に別れを告げる。」 では、「ない」

人に一しよに來てくれと云ふのは心に疾しくつて云ひだせなかつたのだららと思つた。彼等は二人を一緒に呼んで梅寒したかつたのだらう、二人を一緒に呼んで梅寒したかつたのだらう、治は風の暇つぶしと一種の反感から自分達を見のがすことを欲しなかつたのだらうと思つた。さなければよし一等の口から降りたことが罰に使することであつても見のがしているはずだと聴ったから。

はなるべく尊大にしてゐた。自分をつれて行自分は小さい室に導かれた。自分をつれて行った。自分を記している男の前につれて行った。自分をでは、一般にはなるべく尊大にしてゐた。

る との れこんでゐるからいぢめてやらうと思ってゐる 0 たのですからなあと云つて、「もう一人の人を した。三十五六の男は益々冷静になった。 と思つたけれども怒りを帯びたものの云ひ は大人気ないと思つたけれども、相手が相手だ 「そんなことを云つても現在見てゐた人があ べく早くかたをつけたいと思つた。 れておいで」と確かに云った。自分はこの時 自分は其處でも同じことを云ひはつた。自分 だらうと思った。しかし自分は事ふよりもだ 等からおりたと云ふ事質だけで開金を出さ 河屋の女と一緒に旅行としや 方を

みす~ 負けた ことに なるとは 思つたけれどい 4のです」ととう~ 云つた。兪を出すのがい 4のです」ととう~ 云つた。兪を出すのがたければならなければ出します、いくら出せば

「二國十銭です」と男はすまして云つた。自分によったらずで送って下さい」と云つた。「とりはいったらずで送って下さい」と云つた。「とりはいったらすで送って下さい」と云った。「とりに及ったらすで送って下さい」と云った。「とりに及ったらすで送って下さい」と云った。「とりに及ったらすで送って下さい」と云った。「とりに及ったられているでせう」「もう先きにかったはずです」そんな問答の末、自分は自分の都地とすでも持つてゐるでせう」「もう先きにかったはずです」そんな問答の末、自分は自分の都地とす。一種を歌劇にかいた。さうして違いたけれてもるからやめた。

くしてゐると思ってゐたと見えているれならあくしてゐると思ってゐたと見えているれならあとでよろしいからまとめて持つて來て下さい、とでよろしいからまとめて持つて來て下さい、とでよっと思ったので又靈耳にしまつた。さうまらないと思ったので又靈耳にしまつた。さうまらないと思ったので又靈耳にしまつた。さうまらないと思ったので又靈耳にしまった。さうして急いで其處を用た。電車にのらうと腹を立して急いで其處を用た。電車にのらうと腹を立

200 式の車にのつた。入口に二人許り人がのつてる ちけした。さらして何が起つて來てもそれは自 気だつたのでいろくの男と關係して病氣に れから先きのことを考べて見たが自惚の强い自 は二人を注意したけれども自分はもう馴れてゐ るのに少しまがあったので茶屋に休んだ。人々 鹿ではないのですから」と云つた。自分は〇子 ざと目に見えるのですからね、 たので一番遠くの隅に罪人のやうな謙遜をもつ 車にはあまり人がのつてゐなかつた。自分達は 分を成長さ 分には不安がなかった。 たので てとしをかけた。其處が一番一等室に近かった。 いことの責任をもつてもらふことにした。 つきあんなことをおつしゃるのでいやになり は前より だつて僕には子供の生れる時のことが 一つの車が一等と二等にわかれてゐるボーギー た」と云つた。自分はすぐその意味を察 二人はいろく話をした。〇子は不意にこ ||澤についた時はもう夕方だつた。 なつてねはしないかと一寸思ったがすぐら がくる時間になったので茶屋を出た。 に不愉快を感じ よく話をするやうになった。 せることにすぎないと思った。二人 たじあんまりひ子が不 なかつた。さらしてこ 費女のやうな馬 まささた がき ŧ 30

> つた。 うして別にそれでロ子をひどい奴とも思へなか 駅さした。自分は別に不快には思はなかつた。 が二年前に二人の子供役者に關係したことを自 から。 やらな女は道樂者が好きなはずだときめてゐた た。 自分が遊んだことがないのを信じなかつた。しっぱ や女郎と話をしたことのないことが自然のやう かし信じられた時、 つて自分の責任のかるくなるのを覺えた。 自分には反つてそれが變に思へた。 自然のことのやうな気がした。 自分にはそれ 感心したやうなことを云つ が何んだか自分が今迄藝者 C子は初め C子の يد ك

反か

た。 分はひ子が安心して自分にすつかり 〇子はすましてそれを受けとつた。 るやうな気がした。 い、田来ないことは田来ないと云ふからと云つ も困つてゐることがあったら遠慮なく云ふとい てゐる客車には入口が一つきりなかつた。 も思へる」とふざけたら、 一姿にもさう思へますの 自分はC子に持つてるた金を少しわたした。 君は非常な善人にも思 新 二人はわりに伸よく話をした。何んだか自 いた時は八時頃だつた。 自 分はロ子に、 上二六 で子は、 へるし、 たった。 非常で 自分の乗 自じ たよ 一分は何で 市な悪人に つてね そ

> とから 人力車の切符を賣る處の前を通って伸の澤山などできる。 きるまできません くすぐ答が用來たと思つて少し得意で降りた。 白分は「イエース したら、「新橋?」とその女の西洋人は た。 れ り向くと二人の驛大のやうな人がづかくへと進れる。 さうして改札口を出て電車にのらうと思って、 かつた。 と戻りするのがいやだつた。 らんでゐる行政をおり切つて五六非步 んで來て、 後ろから自分達を鋭く呼びとめる人がわた。ふ 等室の方から降りようとした。 もあとの方の隅にあった。 等には女の西洋人が一人きり乗つてゐない。 ついて來た。他に二人あとから 自分がその人の前を通つて降りようというが しと云つた。自分にしてはらま 自分は それで原をあけて C子は. 何となくあ -) いて

自分は「いくえ」と云った。 でせら、 す」と云つた。 一貴君方は、二等の切符で IJ るのを見てゐまし 一寸こつちに來て下さい」と云った。 たから調云つても駄目で 「それでも一等から 等にの つて來たの

自分は、すべての人の注意が自分達二人に集 らとし 前まか 自当 分は ら人の注意を惹いてゐるのを感じてゐた かつとし た。 L カュ し気を無理 派に影 めよ

と云った。 用があるのだらう」と大津は云つた。自分はこ うだつたらたまらないと思つた。 と云ふ考へが自分の頭にひらめ の時不意に思ひついたことがあつた。「何に大 わかつてゐる」と云つた。その時色情狂?」 やらがない奴だな」と自分は笑つ いた。もしさ カン

かいてなかつた。何處からかけたかわからなか 紙切を見せてもらつた。 自分は大津から電話の番號のかきつけてある それにはたい番號きり

話わを ○○○番ですか」と云つたらさらだといふ。○ うに「そんな人は知りません」と云はれたので電 てくださいと云つた。「そんな人は知りません、 うして其處に電話をかけた。さうして「下谷〇 つかなかった。ひ子はどうしてゐるだらうと思 た。自分はそれには別口した。さらしてもう 度0子の名を云つて聞いて見たら、怒つたやというとなる。 の名を云つてその人が來てゐたら電話口に出 自分はそれでもわかるのだらうと思った。 切つた。自分は暫らくは何となく氣がおち おかけになったのですか」と云は z らし たら 有樂座へいらつしやるの?

を ŋ

カン

けてそしてすぐ出かけてくだすつても

V

來て頂戴。ていしや場前のていりゆう場で下れ、

ますからそとでまつててくださいまし、気話

あくどうぞくおうちならい」が。あした

私もいきたいわ、

-<del>F</del> 時頃大津の處を靡して家に歸つて室に入いる。 こここ かく かく

た。

0

た氣分で自分の電話を待つてゐたらうと思きがでえる。 い」とも思った。自分はさぞひ子がいら しかしことまであからさまに何んでも

さうして氣の毒にも自業自得だと思っ

た。

うそくい

まゐりませんよ」

自分は 之を見て 少し たじろぐやうな 気がし

ます。私ほんとに今日おあひしたい しられて(鵠沼ゆきのこと)へこたれてゐました おそくつても一寸かけてみて下さいまし)兄に ○番、みかみや)私をよび出してくださいまし、 の、お逢ひしたくつてたまらないんですから。 きつときつと、七時頃迄るます。へもし七時より かへりになりましたらすぐ電話で(下谷〇〇〇 さいまし、どうぞうへ。そしてもうおうちに 「この手紙がつきます頃おかへりになつてくだ ると机の上に「速達」と朱印の押してある郵便 大津さんはおるすでしたわ。 いてあった。一日見てひ子だと思った。 お話じ 澤東山流 Uまで あり

> 見て變な淋しい気がしたらうと思つた。 つてゐる內自分もいらくして來た。 さうして日子はさぞ家に録って自分の 手紙を

話がかくるのには らうと思った。 安心したが自分にかるつて來たのか知らんと思える き耳をたててぢつとしてゐる間に女中が がけ つてまだ聞き耳をたててゐた。しかし自分に電 かったので自分が出よう なき 朝き た」ましくなつた。 七時半頃顔を洗ひに行つたら、電話 早すぎると思つてちがふのだ 中々女中が出さうも かと思ったけ 出た。

注意深い顔しての子から電話がかくつたことを いっと云ふのが聞えた。女中は自分の方へ來て、 知らした。自分は昨夕の手紙はまだつかなか に出た。いきなり たのか、しやらがない奴だと思ひながら電話口 女中のいいらつしやいます。少しお待ち下さ

云った。 たが 「五時頃一寸歸つてそれから大准の處へ行つて 「昨日何時頃にお歸りになりました」との子は「時命を」 番 號が ち がつ たの 大津の處から電話をか -駄だ日め だっつ た」と早日

てながらゆくと、C子はちゃんと前の庭に待てとから一般にあつめながら。さらして心配さらに「どうでした」と聞くから、之々だと云った。「お彼なら「持つてをりますわ」と云った。「お彼なら「持つてをりますわ」と云った。「おんなら」持つてをりますか」と云った。「おんなら」持つてをりますか」と云った。自分はているなら「たっち」という。

かへした。

しに急にで子が好きになった。「愛くなった。とうして少しもで子が好きになった。「愛くなった。」とうして少しもで子が僕の渦尖をうらまずに、さうして少しもで子が僕の渦尖をうらまずに、さうして少しもで子が僕の渦尖をうらまずに、があるのですもの」と云った時涙が用る程で子があるのですもの」と云った時涙が用る程で子があるのですもの」と云った時涙が明る程で子があるのです。二人は電車にのった。

二人の間を密接にするのに大效があつた。これの職後のことがあつたのでその中の遠足はことの最後のことがあつたのでその中の遠足は

ナ

事を簡單に知らした。さらして初めの子の思っかいての子と鵠沼に行つたことと、新橋の出來かいて『子と鵠沼に行つたことと、新橋の出來がいての子と鵠沼に行つたことと、新橋の出來

になったとかいた。 になったとかいた。 になったとかいた。 になったので源が出る程好き

自分は友達にC子を、離いと殊更にかいたの自分は友達にC子を、離いと殊更にかいた。質綺麗がやないか」と云はれたかつたからだ。質響になる所があつて氣になつたのは事質だったけれども。

---

は、ますりが不在に三時頃で子が來たとぶつ なうして小山の處に電話があるかと云つた、な さうして小山の處に電話があるかと云つた、な さうして小山の處に電話があるかと云つた、な さうして小山の處に電話があるかと云つた、な に対しているのと、で子の素性をまだはつきり知 といる。 に対しているのと、で子の素性をまだはつきり知 といる。 といるのと、で子の素性をまだはつきり知 といる。

だ。しかし疑った。
となくC子が脅迫しに來たやうな氣がした。さらして途でもゆする心算ではないかと思つた。
うして途でもゆする心算ではないかと思つた。

手紙をかいた。

するのがいやならは僕の許しを得ない内は來でするのがいやならは僕の許しを得ない内は來でするのがいやならは僕の許しを得ない内は來でするのがいやならは僕の許しを得ない内は來でするのがいやならば僕の許しを得ない内は來でするのがいやならば僕の許しを得ない内は來でするのがいやならば僕の許しを得ない内は來でするのがいやならば僕の許しを得ない内は來でするのがいやならば僕の許しを得ない内は來でするのがいやならば僕の許しを得ない内は來でするのがいやならば僕の許しを得ない内は來でするのがいやならば僕の許しを得ない内は來でするのがいやならば僕の許しを得ない内は來でするのがいかならばばれば、一般では「大き」という。

て大津の處に出かけた。それから晩飯を食った。また、またのでのでは、ないでは、またのでは、またのでは、またのでは、は、またのでは、は、またのでは、は、またのでは、は、またのでは、は、またのでは、は、またのでは、

大津に行く途中自分はで子を疑がすぎたと思った。で子はたい不意に自分に逢ひたくつて來った。で子はたい不意に自分に逢ひたくつて來ったのだらう、たいそれだけだらう、あいつのことだから來たくなればそんなことはやりかねないと思った。大津の處へ行ったら、「先親」す自分が不在の時にで子さんから電話がかくつて君が來たらすぐ電話をかけてくれと云つてゐた」

と思地に訴へるやうに云つた。

「たった三度で、

おこられてはつまりませんわ

3

おこらうと思ってねたのです」と自分が云っ

あんまり

僕の處へ

一來ては、

图主

りますよ。

來たら

と気分が何處かへ行つて快活な気分になつ

の分は少し調子が高くなつて来た。いらく

さうして恩地がゐるので〇子の顏や手にさは

出來ないのを物足りなく思つた。

三人笑った。

そんな氣だから

たまらない」と自分は云つた。

これでなるべくくはしくかきました」 に辰の子の形をした青い石でとめてゐまし ざいました。帮上げは赤い紋ちりめん、肉色の 帶をして居りまし ら一寸見ますとむぢみたいに見えます。博多の 0 ねずみを織り、 ましてみんなさげて、白 ゆばんをきてゐました。 いやらな紹ちり 紅色でかたばみを模様にだしてありますか 單衣(つたのやらな模様)に 着物は藤ねずでめのこま たてに褪紅色が織り た。禁も着物と同 めんへ秋草が染めぬいてご いしもで一寸くくつて 帯がは白 じい ま 帯は横に して、そ 力> ろの少さ みる

> さんの 山茅 0 K に聞きまし さんの虚へいらし 〇子は文、 處る へ行からかと思ひましたけれど伸大 たら遠かつたのでやめました」と云 昨日貴村の處へ行つて貴村が小 たと聞きま したので、 小二山紅

た。 つた。 行ったら、さぞ小山は驚くだらう」と云って笑 自分は、「來てもらつてたまるものか」と云つ さらして思地に、「もし C子が か小山の處

自じ なつてひ子をからかつたり 6. C子は利口に答へた。 一分は勿論、恩地もC子も心お ろくのことを話した。自分は恩地と一緒 ` 悪口云つ きなく、 たりし 氣等

15

10

うして恩地に二今日の〇子は之でも餘程人間並 なのだこと云つた。 自分はピ子に「今日は大出來だ」と云つ た。さ

C子は怒るまねをした

くのはやめにしたのだ。いろく一考へたけれど 津の都合がよかつたら大津の處へ行つて見よう カン 頃恣居た。三時から い、處は思ひつかなかつた。それで、 つ行 恩物地 と自分は云った。日子は行ってもいると云 つたら の處で自分もひ子も御 7 だらうと話 周が 地が 用がが した。 い馳走になって三時 有学を にいか 何芒

> 處にゆ 大津は云つた。「〇子に相談して見よう、九分通常」「中田が來てゐるがそれでよければ來てくれ」と 處がな が三時 中田が 礼 で白じ 大津は家にゐた、さらして電話口に いので困 それ から 1分は C子と恩地の處になることと恩地 から用があることを話して、「 で大津の處に電話をかけて見 と思つてゐるがどうだ」と聞 つてゐる。もしよかつたら 何處も行く 出

うして中川と云ふ人は米國歸りの人だと云つ自分はと子に大津の云つたことを云つた。さりゆく」と云って電話を切った。 た。〇子は、

んわ 「妾、米國歸りだつてちつともこはかありませ

物をす 見たら可笑しく思ふだらうと思つ 子らしいことをすると思った。自分は日子の荷かった。自分は持たされたのだなと思った。日かは持たされたのだなと思った。日 氣がなく 少し気まり となっ つて來た反物をすまして僕に渡 て來た反物をすまして僕に渡した。自分は何となった意 カン 知らんと思って まして それを受けとつた。はばかりにでもゆく た。 が それ わるかつた。 持たされてゐるのを恩地 で行 るた。<br />
處がそんな<br />
気配はな くことに C子に 他の女中が

云った。 さらしてご 昨日怒つて出した手紙を見

かと云つ 屋に行って泊ったので僕の手紙は見ないと云った。 あとで自動電話をかけて相談しようと思つたの った。さらしてあとで返事すると云つて電話の いわ」と云つた。自分は「來てはいけない」と云 らと思つたのであいまいな返事をした。さらし たらていらして下さらなければ上りますからい 「號と宿屋の名を聞いて電話を切つた。自分は さうしてよかつたら荷屋まで來てくれない 作晩父が故郷から出て來たので父の宿 た。自分は女中や母が聞いてゐるだら

荷屋にむ 111 紙でも見に歸つたのではないかとも思つた。な ら、たった今御出かけになりました」と云った。 だらうと思ったのでさらだと云った。さらした とか く看視してゐるやうな氣がしたのでゆつくり湯 をしたのであせり出して、自分が家へ出した手 自分は氣がせいてゐたが母や女中がなんとないが、 自分はなんだか気がいらくして來た。 つて九時過に恩地の魔へ行くと云つて家を のお嬢さんですかと聞き 少し遠廻りして自動電話をかけ ないのだらう、自分があいまいな返事 < 大概で子のこと なぜ

> んだか気分がおちつかないので宿屋に ち

恩地の處に午後三時頃迄ゐるから恩地へ電話を整ちないとことできませる。これであるかも知れないと思つたので速達でに勢つてゐるかも知れないと思つたので速達で かけてくれといってやった。恩地は三時から用 があるのだつた、 自分は恩地の處へ行つた。さらしてもしか家でが、またとない。こればいくのにと腹が立つて來た。

見た。十一時頃もしかしたら歸つてゐるかも知 馬鹿にも困る」と何度も間投詞のやらに云つてはか、注意院と 沈きし 出したやうな気がした。 なりました」と云つた。自分は少し前に電話を 又本郷のお友達の處へ行くと云つてお川かけに て見たら、一度おりになりまし れないと思地に云はれて、ためしに電話 P 自分はいくら気分をおちつけようと思つていが、 やくもするといらくして來た。「〇子の たが今しがた をかけ

わざと落ちついて、こそれならよかつたら思地さ 自家の書生が電話口に出てゐて云った。自分は つて電話口 かりました」と女中が知らせに來た。 それから二三十分たつて「お内からお電話がか お ちつかない気分でぶつく一云つてゐたら、 へ用て見ると、C子が又來たのだと 何彦 と思想

へて上げて」と云った。さらして恩地の室に歸んの方へ來るやらに云ってくれ、處をよく教

に云った。あいつは本常に仕様が たら怒ってやらなければ」と云った。 「自家に來たのだとさ。すぐこつちへ來るやう さらして暫らくして ない 奴だ。

C子に渡した。C子はそれを伸夫にわたした。 十銭持つていらして」と云った。自分は二十銭 地について玄關まで行つた。〇子は自分に、「二ち をもらったので三越に行ったと云って反物を持 も、さもないと不安だ」と云つた。 さらして二人に從つて恩地の室に來た。父に金 つてねた。 こつちがアクチーブな氣分だからいる 十五分もたっない内に〇子は來た。自分は恩 けれど

物は今近とちがつてファミリアに感じた。〇子あいま こんた手紙が來た。自分には に手紙でその時の髪や着物のことを聞いたら、 がへる程美しく思つた。へその時の日子の髪や着 髪は洗つたま」の毛をそのま」前髪だけふくら ま」かく。「恩地さんへ初め 6 自分はその時、C子を鵠沼行の時よりは見ちらび ないが、〇子の性質が現はれてゐるからその てまねりまし なんのことかわ

あつた。 たが、念の為にあともどりした。すると〇子に かつた。歸らうか知らんと思つて少し歩 き 0 首尾は ながら注意し わるかつたのだなと思つた。 てるたがひ子の姿は は現はれな 暫らく かいて見る

い處を渡して歩いた。C子が可愛くつて仕方が なかったので、電車にのつて上野に行った。暗 云った。二人は日比谷に行って見た。思はしく 女中にあったので、 もう安心だと云つた。 「僕は自家に歸るから、御安心なさ 「こんな庭にいらしたの、姿は酷分さがしまし ですと云つた。 と云った。さらして うまくたのんで來たから、 もう 十条 何處 父について來た 泊つても い」とわ さと

が何んだか不安になった。 夢みてゐた。 電車にのつた。路々日子を一人で家に離したの らと思つた。 なつた。その 二人は歸路に 時はもう 車にのつた。自分は九段新宿行の 0) つた。さらして大概大丈夫だら ついた。ひ子は家に歸ることに 晩一時自分の舌は〇子の舌を 十一時頃だつた。〇子は しかし送ればよかつ

# <u>+</u>

がつかり身體が から次のやうな手紙 それから二日たつて、六日の 疲れまし が來 午後三時頃にC

子二

かたが御座いま かほんとにつかれました。そして何となく重 出馴れぬ身體をこのごろ少しつでなった。 ふは一目味につきました。 荷がとれたやら お手紙をかきますこともいやになりまし せん。 10 がつかりいたしました。 今日も頭が重くてし カッ ひまし たため きの た。

しく 大津さんにも、思地さんにも す、しづかな湖 な あ やましげな思地さ お申上げくださ なたもきのふはお 水去 0 いま やらな大津さ 0 んの か れで御 \$6 おつ 眼が 座 思なひ んの姿が淋 での節よろ 6 ま 浮がび んせらの 主

れた 私のことをばさも~~一人前の女のやうに云は はてなくこ く思はれました。 也 5 Va のがし 0 つくしい世をこそとひはし つもり ア メリカ 15 やくにさはり れさらに 言葉をか が どうぞあなたもお友達にあんま へりの男の人が、 なります まし けら れる たひながら涙は やらに まだ私知らぬ 先生先生 な ٤

> ŋ あ cope ま れるやうな御うはさは 10 ひか

きずつ どらぞく 私な はら けら つくしい心を持つてゐると云ふ信念が れたら何のほとりが御座 信用遊ばして下さい いませら。

(借りたお金五十段、少し買物二十段、 我はすぐ引きかへしてまねりたう御座 ほ へる どうぞ十二日までに願ひます。父が十三日に ば いま し御力にかなひましたらお金をおこしらへ下されからまことに申しかねますが、どうぞも かへるについて持つてるたいお 私共 を カン そして兄にはそのまく四舎にゐる常にして して母の顔を見にいつて來た と申しますから、 ŋ L なくては身動きが川来ないんですも 正直に申上げれば只今のところ百圓 一先づ私もほこら たく存じます、 5 あとは宅 います 访 L ひま いか カン

ざいます、ほんとに困 よろしらございますから、 よくかんじますも 明日西岡 只ない いたづらは内した しよにいたしませら 座 つて いましたら、少し 主 送りして欲しらご 西區 V. ました へ送って

₹6 []

h

まるります

からい

ないと かったと云つ 「荷物をも ことを話して、 0 H 他た 除り來て どもひ子はとぼけて しやらな ませら」と云つた きた 出てから人通り わ らふと嫌疑 さらして少し して歩 か近づいて話をし かつたかと云つ がかから た。 25 人が記 ゆく 多語 たらひ子はわ つ ١٤, た。自じ と二人は てよくな りが Cさ 子は 発んど 分がは 赤家

洋さ 田だが、一 C 子 らの子の名を云つて紹介したら、〇子は、 大津の處へ行つたらい子はすましてる 0 八處にあつ つかり つし " かと云つて著 のをやつた。 テ やる 紹介してくれない 歌ってしまっ 1 やファ 0 は 力》 ラー け C子はす 香花 やですよ」と云つた。 機を出 腰 do た。大津は をかか 工 か」と云つ して ま n け ₹ 來て、西 ンやク は苦音機 緣元 名なを た。 中奈 10 カュ

3

者とかんけ いろの唄を知 なると云ふ は遠慮して歸って行つた。西洋 丽 で 0 今度は日本の明をや せて ますの た奴だけ C子は小母で明つた。 なと思つ 」と云った。 とが B その あ 0 は は頭が痛に 3 た。 内容 がに する 中田田 思想 <

> 思地 なり 今迄になく っつら の處でも カン し 可愛く思つた。今C子を失ふ 別に やうな氣がし 大津の處へ來たあとでも、 不快には 思なは な かつた。 ひ子を のは 自じ 分龙 可加 は

氣焰を揚げ 子を生む 氣が知り と云ふのが可笑し ら、又いろく一饒舌りだし C子と自分は大津で夕飯· C 子は中田 れない のが可笑し た。自分達はから とか、他人のお が
るなくなつて
蓄音機が いとかい いとか、いろく お嫁ま を御馳走になつて た。 母さんをお かつた。 お嫁にゆく人の にゆくと皆す 女らな すんだ はなさん 10 八 6.

ロ子に、 津は途中迄れたのみにゆり 二人は十五 人り 頼まな たら、 屋中 時心 0 途等 生まで は 宿屋へ行つて女中に兄さんから電話 頃迄大津の處にねた。C子は「一寸お父さん」で表書で 力。 たく もうお寝になつたと云つてもらふやら カン 步 いと不安心だと云った。それでそれを す暗く ゆく為に八時頃大津の處を いてゆくことにした。 手飞 町あるひ子の た自じ おく 由な気が にぎった。自分は今迄求めて得って人通りのない處にゆくと二 つてくれた。 0 大津とわかれ さらし 3 西岸 岡宏 解り とぶふ 7 から 自じ 力》 た。 日分に 7 7 K 0

だんく 君が好きになつた。 今にたまらなく

> 好す つた。O子は「どつちがひどく 君家 つきに 0 やら **‡**6 なる きませら な女を餘り かも 知れな ね」と云つ 好きに いしと云つ 好きで 不安だ」と云い

自分の口をO子に対してるた。二 C 한 0 明ねる 子は接吻した。自分は初めて接吻の い處へゆくと二人は た。二人は 子の日のそばに は暗い處をさい 何い時つ 持つて行っ がして 0 まに 仕方を カン 手をは 知し

た。 がら たと思つて歸ると云つ して一寸待つてゐて田て來な 匹配 自分は、 一待つてゐて下さい、 K 近流 無り た時 しては Cさ 子ご v. すぐ來ま it ないと はこゝ カ 0 たら駄目だっ いいら からと た。さら を歩きな 云い

〇子の父は身分 之をあづかつておいて下さ てゐる女の人と話をしてゐた。自分は C子は宿屋の前で女中にしては て宿屋の方へ行つた。 た女はC 思つた。自分は C子は反物を僕に渡れた。 姿は見え 雜誌を見た。 子の 母ぢ がわ どうして りに 13 中々立派な宿屋だつ L でと思 いと云つた。さらし 〇子が今話 もし 0) 可かなり だなと つてねた。 膨んだ 0 方を見る たの 目的 話だして そば の風をし 思っ 6 だら それ の雑 7

2

がたく存じ

かすっ なせん。御日

知ら

난

下急さ

玄

御店

式

U

17

X.

あ

ŋ

僕が腹を立てて

手紙がな

を

、時は必

必ず宛

たく

なり

御力

手紅

がまるつてるまし

決してもう御心配はか

け

ま

御

ん下き

只今(午後五

へ父を見送って

カン

ŋ

主

た。 0 ą, 0 と言語な 手で 紅笠 を 7/2 1+ ば よ カン たと 思想

しかし之でひ子 غ 別認 れ る方が反 つて 4. 7 apo 5

昨日の手紙に私京橋の西岡 で表に至急と 0) 九 時特質 40 ・つとロ子 てあ から手紙 つつた。 のがっ E) to 分がは 水をた。 ま 75 あ ij わ 此多 古

カン

きましたわ

とが急に悪く ŋ 0 ٠٤. ٤ たら父は 次門間 中をし ま どら まね 1) あ 主 i んな Û せかへら たの午後三時に(今日 りました。 L 私 カン 事中を は門日 どら Ŀ ないんで げてとまご お願ひし よう 逢ひ すか かと

> ます 自じ 分は型朝古本屋に來てもら から普通郵便にて」

とは しか た。 7 あった。 又あとに つたので二十間許りきり 五. + 圓含 はり賣り C ったく思っ 来た手紙にこんなことが 賣 つて古 6 75. れども 力》 本を賣っ 0 本気が 力。 あ を

立た て は と存え 場合は私には一生ござ 後哨い す。 す。 目的 た。 事を云はれた事も ひを受ける覺えがあり べん 申して居ります 御手紙数 りますか。 L 1 人に云はれ そして人からは聞かれぬ、御うた カコ カッ んたうな IJ 7 ところも い申すところ っを受 から つて 0 申まる 1) け ち れ 6 ぬ事故に貴君に なく ば なけ げ 御座 る 私 なぜ繋者は は そしてあ れば私はいやでござ Cちやんとお呼び ません。外の男にあ はい かへつて は 私共 いますま ま 1) 1+ 祖は豊か やでございます。 L ま は豊君 かまり なけば 30 っこる やなことを そしてそんな に費君を信じ いとぞんじ れども、 いのおう L 1) ٤ 7 下記さ とない事を け カシ 私なは んな たが いま 御向 御二

> 名次 もうく は ませ  $\mathbf{C}^{>}$ 5 82 やら F 5 子様と 0

氏さんに す Ĺ か た ¥, 步 お ひ 0 逢 4-2 女に背別を逢はせたく 後 なり 10 たでせら。 IJ たく なく 私

はじ 何克

事に、一 くなった。 んで、 のうちに入って來たやう 7 ました 自分はこの やった。自分は兩手に可愛いじ子の顔をは が嬉しかつた。 -}-可か愛は 貴君も外の男に逢はし かり嬉しく渡ん 外の 女と貴君を い野に自分の野る 手紙 男とか を讀 んで、 いて の自由なび子は自分の手 逢 な気が は いせたく あるのが気に 外京 をつけてや なく 男き いとか 自分が は他 なり

自分は急にひ子に逢ひ 憧れてゐた、對稱そ 自分はひ子に初めて 七つべ 時書 力》 んら心の

# 70

その 型に 製作 都合がわるくつてきへなかつたの -[-日の午後に自 自分が は U: 子とする

かくりたらございます。(明日でもいつでも) んですけ れば(大津さんでも)どちらかの御宅でお日に てくださいまし。 いて下さいまし。外でだつてい 思地さん が御都合がよろし

るで知らない自分は自分の自家の女中と同じや を笑つた。〇子の言葉よりほか〇子のことをま うとう〇子は尻尾を出したと思つた。自分のあ つたことを思ひ出した。しかし讀み上げて考へかかが 出來ないことは出來ないと云ひますから」と云 時に日子に、何んでも遠慮なく云つてよろしい、 て今迄の子を信用して平氣で深入りをした自分とまます。しま の言葉をまに受けた顔をして念をしぼりとらう 自分は終りの方を讀んでゐる時鵠沼から るる内にむらくといやな気がして來た。と 〇子を淫賣婦が化けて來たのだとすら思つ だと云ふ氣がつよくして來た。 さらし 歸る

自分に反抗して見た。 が一種の脅迫のやらに思へた、自分はさら思ふ をたじの女とはどうしても自分には思へたかつ か思へなかつた。 殊に「いたづらは防しよにいたしませらね」 の食をすましてつくらさうとするで子 L かしどうしてもさうと

L

理りた由と。 に思へたがそれすら思つて居るうちに甘く見て ょ やがると云ふ氣になつてしまつた。 あ が如何にも子供つぼいのが餘脈があるやらいかがない。 たい百圓なければ身動きが出來ないと云ふ こんな嘲笑が壁の向うでするやう いつはある女と關係して百間 とら な氣が オレ た

來るか出來ないかだ。それをつくるにも自分の の人がすべてお人よしのやうにお人よしだ。自 もしかしたら五十圓もむづかしいだらう。君に 持つてゐる本を古本屋に賣るより仕方がない。 どんなことをしても出來ない、五十圓の食が出 かし貴女も知つてゐるやうに僕には百圓の金 分はだまされても安樂に生きてゆける人間だ。 つた。反つて同情した。僕はお人よしだ。優秀 は僕よりももつと適當な友達があるやうだ。 「僕には貴女に食を渡す義務があるやうだ、 し下手だった。 自分はすぐ次のやうな意味の手紙をか しかし今貴女があんなことを云ひ出すのは少 僕は貴女を疑ひはした。しかし慣みばしなか

してゐる。 貴女は恐らく僕が疑ひすぎると思ふだらう。 僕はもう貴女に逢はない方がい」やうな気が かし貴女が顧みる時に、疑はれるのも當然

だと思え

園はつくる心算であるが、田來ないかも知れな お人よしでなかつたら、貴女はどうする心算だ つたらう。 い。もし貴女が私に逢はなかつたら、 僕は十二日迄に出 田來るだけの金を送 又表

難有ら。 女を憐れむだらう。可笑しな夢を見せてくれてた。 時々思ひ出すだらう。その時人のい、自分は貴とすぐないだ 僕は一生面白い思ひ出として今迄のことを さよなら

う思ふだらうと思った。 つて自分は〇子を信用することが出來るとも思ってきる。 た。肝してしまつてから、〇子はそれを見てど た。怒つてもらひたいとも思つた。怒り方によ 書いてゐる間は一 た。しかし父可なさらにも思つた。 種のプラウドを感じてる さぞ怒るだらうと思

0

是我 かった。夕になっても死なかった。自分は不安 らうと思つたが來なかつた。書になつても來な 今迄のことを考へるとの子にあんな手紙を出 な心特になった。 女はめつたにないやうな気がした。さうし O子から中々手紙が來なかつた。智朝くるだ たことが可哀さらになって來た。 お別れかと思つたら、情し するとひ子のやらに いやらな氣が のれでひろ 面自 7

のたうに表がよう。 内にこんなことがかいてあった。 関さらでほんとにかなしくなりました。あんま ままし、物では、かなしくなりました。あんま ままし、物では、かなしくなりました。あんま のではんとにかなしくなりました。あんま のでは、かないであった。

お達ひしたくなりました。 お達ひしたくなりました。 お達ひしたくなりました。 お達ひしたくなります。此度はきつと十八日 におめにかゝりたう存じます。(中略)今日もう

ます、ごめん遊ばせ。

れ一人見わけることが出來ないと

中夏

しま

ます。

のほんたうの姿はどんな姿だと申すことを

程私には根も底

は毎日あなた

の御そばに居たくなりま

めん遊ばせ」をくり返し讀んでは微笑んだ。 かりお親し しますと、 さらして、「私け П < 4. のに 惜しい はもう人があなたの とおもつたりいたします。 やらに रेड もひます、 10 いうは 私なば ぬさを

### 十五

である。それには、 である ころ から手紙が かんこ それには、 である ころから でなが

を りした 心 持が出てくるやらに思はれ く先がまたれてまるりました。一日々 これまで一度もございません。こんどは けしてしまひました、そして心持がゆつくりし 私は何でもよくわきまへて仰有ることを守りれてきる。 私はが す てまるりまし まるりました。私はこの秋が心樂し 杉 なほし下さいまし から、どうぞいろ つかりする位にこの頃 た。私が先の日を待つたこと つてわるいところ は身體 ま 置中が力ね 々 ひみにな W 何效 とな 0 た は

しみんくと私はあなたがられしくなりまし

りたいとおもひます。一番すき透った心にななりたいとおもひます。一番すき透った心になだとおもひます。どうしても一番美しい女にだとおもひます。どうしても一番美しい女にだとおもひます。どうしてもはせた。為に

なぞとかいてあつた。自分は勿論嬉しかつた。自分達は又十八日に「子からこんなことを云つて楽た。「いろく」神心配がけましてすみません。(でいると)神心配がけましてすみません。(でいるとだ)どうぞ 御心配を あんまり子の借金のことだ)どうぞ 御心配を あんまりしないでくださいまし、私はほんとにうれしうございます。

るんで御座いませう。 ではます。思地さんへもあしたいらつしやって居ります。思地さんへもあしたいらつしや

おいで下さいまし。

見えるのではなく、 相手にはあんまり下品す 0 しみんく費君が した。私が尊敬した人は一人もどざいません せ自分がえらくないためにあなたがえらく 何だか物たりなくつてく みんなの人等はどうし か尊く思はし 私行 っきる れます。 ム人でそしてその上 ても たまりませんで \$6 そして私 B つてゐまし 自じ

のには「がい」だらうと云はれ ふ料理屋で逢ふことに L た。女達にひ子 れたの とき

意に用事 たづねてくださいと云つて來た。 二時前に行つてをりますから、「とみ」と云つて、 さきに行っててくれと云った。ひ子からきっと つと行っててくれ、氣の毒だけれども自分より 0 自分は自分が先きに行つて日子がもし何か不 た。それで〇子に手紙を出して、二時前にき 事でも出來て來られなくなると困ると思

るい。 入つた。さらして道々何と云 自分は一人で料理屋に入ると云ふことはまるででが、なり、特別や、は と云ふ言葉を云つた。 に入ることですら、何となく臆する。まして若な 「とみと云ふ若い女の人はもう來てゐますか」 をさそつて一緒に行つた。 た 自分は二時半頃に「につくやうに家を出 た末、何度も 女をたづねてゆく かつた。 しかしなるべくおちついて皮胸をするて 會でもあつてゆく時にはきつと友達 日の内でくり のだ。何んだか氣まりがわ だから一人で料理屋 つて聞からかと考 カン てねた、 た。

おりた。自 と愛想よく一 に坐った。さらして二人は挨拶した。 いらしつてをります ロ分は床間の前においてある座藩園の だ。 単では、ま 一室に通された。C子は座浦

女育

ま 屋や あ!」と云つて日子は笑つた。日子の方が料理 たのしと云つたから、からく 3 カン 〇子は「妾のことを何と云つて なくなると二人は顔見合せて笑っ のことは委しいと思つたので、 せて自分は安心してゐた。 がと云つ すべてロ子に おき」になつ ま

も心得たやらに註文した。 \$ 何も註文しなかつた。女中もよばなかつた。 も通ったら滑稽だと思った。二時間許り二人は うな気がした。汽車は時々通つた。知つた奴で しめると暑いのであけると汽車から見られる らふことにした。女中をよんだ。C子がなんで 7 の可笑し たくもなかつたけれども何にも記文しないの 室は汽車からよく見える處だつた。障子 いので四時半頃、 晩飯をもつて來て 食 op を 3

て舌を出した。 「よくつてよ、我がしますから」と云った。 さらして女中が歸つたらの子は自分の方を見 飯が來て女中が配膳しようとしたらの子が、

-} 而也 つても女中を呼ばなかつた。さらしてい子と真 る 馬鹿!」と自分は微笑んだ。飯を食つてしまいか、 に借金のことやひ子の之からの かと思ふと不気な話をしたり、 さらして真面目な話の方はまとまらな ふざけ かを対談 たり

から

こむでしよと云っ と云つたけれどもそれはしなかつた。 C子は笑館をつくつて見せて、 た。 横笛の真似して見ないか こゝがひ

都合がいいから。 渡した。ひ子は常然のことのやうにすました。 處へ行った。「何處へ行ってゐた」と聞か 母に逢ふのが何となく気がと もらつて友達の處へ行った。自分も家に歸って を云つて受けとつた。ひ子は「で作をつくつて 行つたのだつた。 六時頃1を出た。別れる前に少し金を〇子にいるぞんで ひ子もその理山で友達の處へ がめ たの で思地 れても ではい

思へたので。 一寸心配もした。その晩芝居を初めて見た時によっととは 不安を感じるやら が はピ子と結婚 途ふと仕事をする根気がなくなりはしないかと り いやうな氣がして氣になった。ピ子とあ して來た。さらして別に不安も なつて頭にこびりついてゐた。 やらになんだかひ子のことが、一 なかつた。自分のフィ 九時頃迄るて家に することになるだらうとおふ気が なら結婚をしないでもい」と 節つた。何となく身體に力 カル r 感じ 自じ 種 分流 ナ 15 はしまびに 0 IJ カン いんまり がよ 0 ズム

その日ひ子から手紙が來た。 翌日もなんとなく身體がつか 7

やち

は

ち

5

け

なく

っ

7

不多

快

だ

情けなく る。 ると 思想 る のい でも やら ねるだらうと思ふの C 出 いことを云ふ なつて來た。 で自じ かなほ O? た額 子 分の気分をそ 空々しくなる。 のこと は神妙な顔をして聞いてゐた。 L やらに自 實は自分に都合 かだけ なまじ だか なほ -6 かに つか信用されて なほ云ひ 分に聞えるのでな 0 自分はなんだか 自じ ま」にさら かがと 分のこ B も口さきだけ 0 の心を見る わけ こんやら かをす け 出だ

分はこんな處に調和し さぞC 自分はし もそらんしし きりと暑い 心細いだらら 言ひ ない人間だから氣分が亂とか、蚊が多いとか、自 わ と思想 けをし 0 た。 それ から

らないと見さんに 分は 7 時頃の子と王を出 Ħ. なんだか から いた。 おこら お ち 5 自也 られるだらう」と云かなかった。「早 分が は 0 愉 時當 Z)

3 貴君はよく 0) ね 0 世 20 7 あ 不能 ŋ ま 少 快 んわ だと S C 76 子

> 電影車を 云かつ 十三 一日に つて家に歸 又逢はらと約束し して二人はご 别 4

まら こんな関係をつ て心に細な 6 自分はC子が んと思った。 な 神く思ってゐるだ と思っ さぞ自分を見下 お互にお勤めの気分でねてはた じけてい だららと くのが二人の幸福 思つた。 げ 男だと さらして か知り 思言

から かも た。 原览区 もたげ てさう思ったのが不安で では その 二人の間は性然ば を 知し 内に不圖、 る な なし つくつたのではな ると共に、 ないと思へたと共に、 いかと思った。 自分が C i 子が かり それ 人が 好 8 かと思 き 0 にな が今日 Ð より なが 今に性欲が頭を れると思 希望で つった。 性慾がよわ つてねるの 不愉快の つた 6

ね て之から身體をよく む 何答 カン L ろ自分 つたの の體力の が いけ な 粉 7 やらうと思った。 0 だと思っ 0 から 4 it た。 15 65 0 だ

と思つて手紙をかいて出 手紅紫 が 水水な 0 でる どうして L なく思つてゐるだらう ゐるだらう、 その Ha 日で子から 自分が

ŋ 電ん その がかか 晚 0 から

うな悲な たのででする の處さる ん下を んとに らし 玄 に愛想を れで氣にな したらC子から 御手紙は二つとも ŋ いと云ふ事を云つた。日 ま 御治 ゆくと云つて家を出 1 手紙も出 L ま 0 事に存じて居りまし た L. か 0 たので から 來一 唯今一寸な た事や な 來た。 た せなく 0 那是 カン つた事を饒舌つてしまつたや、その時恩地の妹が出 を 知ら お友達 教文手紙 カュ つて 6 ŋ かけ C子は兄に恩地さん んと思っ 申惠 たの おたより ま L 呼晚 C 子の わ だった。 た。 のつの電 中上書をしお ない 私 はし

ざ カン れ 入り it ・ます 昨日 ま ます。 11 時女中が出たと存じてゐたさらでご 6. それ から 御 思地さんに、 心 配信 かけましてどうも 兄さが

らし 大津さん 121 むり きなり、 つたと申し y 私はは 北京 L B れ かまし たっ 恩智地 せまし カン きませ 2 17 礼 とも」に そして

私定

は

2 れ 御 おこり Z. なくお ただづ ね 下さ まして

居ります。 烈! 日自 の處を出ようと思つ 7 自分がは 五. 2 B 時に耳にゆくわ がは午後から 十八目をたのし ~ 方だからよく 自分が た。 思地の處へ行つた。 段々C子がす け たを心たのしみに だっつ <del>3</del>6 みにした。早く逢ひ ち 7= わ かるん 0 0 ~ かない気分でそ 四時頃、 ź んだと K なつた。 きうし 思想 思地 0 2 70

あ 御二 < He 0 時のくるの 、なる その って駄目だと云った。 力》 友逹 けようとし かも はどうかと云つた。 がも 知れない を から たちら、 待つて ゆつくり 電 と云った。 久しぶり が る それ してゐる 力。 自分に 7 なら 0 さらして 0 は明日は 明为 友達が來たの とIにゆけか 明後日 さらし はどう 先約が 明日 てかな

つたら、明後日にしてくれ」と云つ de たらひ子は、 る さらして、「 か 云か 何時ま 明後日 Ħ. から 承知 時ま で恩地さんの でに電話さ 昨迄わると なら トと云つ さ た。 虚と 云った。 \$6 にいら カン 自分は不 け L さら なか うし

7> 自分はそれ 昨日から樂し 腹 自分はい が立た 0 から 來た。 み 何となく気が 7 L て來た。 てお れ を 0 **₹**6 がく す處 ち う 、づされ が カン な な か

> 之から出 地の處を出て、 は 嬉れ 話<sup>わ</sup>が 7 んにこんがら な かいつ しくも思った。 红 腹は を立て かける た。 電車にのつた。 から來てほし かつた。 さらし しかし頭が、 Ŧî. 時じ T 自分は五 少し お客が し前に C子 いと云つた。自分 かへ 時也 今迄の情性で 時少しして から たから、 又能でん

「「いくや」と云つたら、すぐ祭したやらな顔ら、「いくや」と云つたら、すぐ祭したやらな顔をして、愛想よくとの前來た。虚に導かれた。なだとこ。まだで子は來てゐなかつた。

この前 淋しく微笑んだ。夕飯を命じてそれが 飯管 ま 0 來た。 暫らくしてピ子が來た。二人は顔見あ かつた。 があまり食へなかつた。障子をあけないとあ のやらにひ子は女中をさらした。 障子をあけると蚊が群をなして 來たら、 自也 は 分差 人な せて 0

0

た。

分とロイ 7 した。 17 くフ 形がた 自じ れ さつき つてゐた。 日分はなんだかお 7 ic 子  $\mathbf{C}$ IJ 子が髪を鬘下地に 0 0 時々顔を見合はせて、一 距離は一間程あ いら アに感じら 外懸の くした氣分がまだ頭の \$6 ち 客の話學 つかない気分がした。 れなか L いてゐた。二人は がも 72 た 種の笑ひを 0 が 來きた。 底に 何定 5 自じ 默至 な 0

> 子は之でも の手 を可か 自じ を てねた。 8 分別 ね のやうな気がして 蚊か また「あつい」と云つて障子をあけた時分には 一紙の文句を 後が が〇子に對する興味は半ば以上 め が ひどい」と云つて自分は自分の さらにし た。ひ子はひ子の方の障子をし たじ つてやららと思つ 僕を尊ぶことが出 ね 思なひ やべ む かつ 出たし つ 來きた。 7 自じがん 可笑しく さら たが、 自分 來る 力は無意味 L それ なるるべ か知らんと思 昨日の日 72 方は なくな くロ子 障が  $C^{\frac{1}{4}}$ 子

無理にロ子を安心させたいと思つて、命のこむりとと、愛心させたいと思って、っぱいないというというというというというというには、かったのだがは、かったのだがは、かったのだがは、かったのでは、かったいと思って る方がい 時一緒に歸る方が ない、 空虛 て 見 る ても やこの秋のことをしやべつた。 と全くは まつて 分になるまでは、 0 金がないから仕方がない、 たら借金のことも 0 この そらんしかつた。 金が出來て、 なれるのは 夏も故郷に歸つて親たち 兄さんが二十 なぞと云つ 親の手をはなれるのはいけ い」けれども、 安心してくら 伯を 母心 四日に歸る  $\mathbf{C}$ 子のことを心配 カン さらしてらまく 子が、 れ 12 が如何にも を安心 せる かに ょ なんと云つ ŋ やら もら そ 3 手で 少艺 な

してゆく處まで行つて見ようと思った。 の心をみぬ 木村の處へ行つたら大變よろこんでく てゐる心算だと思ひ返し なことはあるまい、 自じ 目分はC子 礼 さら

と木村はあわてて出て行って らないの ないでらねだつた。 て二風をこえた」とか云った。 不村は玩具に 寸云ひ出しにく さらしてい をうろつ だ」時日は今迄 ったら一日の收入は八銭 さらして買はずに いてお は ム鞠は賣れてもあ ŋ さらし D) 0 か の中一番收入が多くつ る てたまに 値段書を いろくお世跡を 自分は收入表を 歸ると不不を云 殿と二圓二十 お客がある 配を出るか まりまうか か いて居 用。

オレ

0 いと云ひ出す気に 分はどうして し通信 どらしてゐるかと してしまつ な B オレ 金数 たど 思って來たと云ふ をさ 歸る時に木村 カン 力 くしてもらひた 、來なか 門常かり 煎 派をし りのま 7)2

きりと愛想心なか た つたことをあやまつてゐ 0 に失敬

> くれた。 た。 さらして電車 自分はなんだか気 の處まで二三町送 とがめた。 5 來さ

園がり賣 自分はその 惜しく つてやめた。 つた。もつと夏 翌日古本屋に IJ 來てもら 思なっ が 矢や版は

### 十七

がわるか

つた。「さらして

用があつて來た

來てくれた」と云った。

自分は何な

内んだか気

IJ

四かかが はらとしたがどつち はひ子の方が都合がわるかった。 故郷に歸るのは少し 想地 でし月二日ま 風邪で の處で二十三日 ね 0 のびた。 かの都合が のびた。 逢ふ約束し He がわる 分はその問 それ さらしてひ子 から 力。 たがその日 つった。 時々後 E

が

と思想 は雨窓 15 が心のこりだつた。 れども、 た。二人だけで相談する必要のこともあ くきり上 雨が降つてるた。 明が降つてゐた。實は自分は思地の處を少し早三日の夕方、大時頃自分は思地の處に行つた。三日の學院大時以自分は思地の處に行つた。 やまないらしかつた。 が降つてゐるので一緒に散 それ げて C子と一 は手紙でもすむことだった。 雨意 緒に がやんで 0 散光 声, 0 < 步四 - 3-が出っ 礼 つも れ 來會 L ば カュ な ij 6. 自己分分 たけ だっ 7 45 な が

時々〇子の今後のことについて相談をし 時頃じ子は恩地の處 (单) C 自じ D> 分光 んけた

> さうして存氣な話をし C子は恩地の前 だつたので遠慮してゐた。

を可愛は 自分は が つら しくも く思い 起って、 大張りひ子はいく女だと思っ いと思った。 じつた。 11 水な いので、 向熟 想地の ひら 反うて 時よりもず 前なの 憧れる つとの

りにでも立つてくれれ カン 0 かった。 た。 さう 自分は少し ついたふり 自分は してロ子が かし 雨が その 降つ かゆつく 理》 THS てねて ば して來た。 ŋ が あ L 7 ま が 一緒に散步 むるの と思想 の露骨なの 恩地地 が気に tis VI " -C: ばい お カン

子に見せ から 座がする 力 7 0 すると た。 さうして電話日に出 九時半頃で子の兄か け た。思地は寫真を出して來てひ てく 子 れとぶつ に電話が

切 分がは は低新はに しもう \$ うたとは大火 ŋ おおか 自也 云っ してゐることを感じた。 分光 一つたかが K 出た。 何氣なく云はらと随分努 天 大だ」と云つて三人笑つた。ひ子 の摩引 01 0 は だらう 日から歸つて來て 自防 分が 心影 カや して自 をうら

います。 私なは 淚盆 ますが それです は二十三日に 日にか 0) T. 恩地さんの御宅で 出で る 大へんたの手前 れ な氣はい 御部 は 8 ぞんじました。 V よろし H 力》 ムりたらござ せんでせら いのでご 私 は

10

う

ち

あ

け

して

母には

只た

ば

0

力》

L

杉

きた 杨

V

やらに思つてを

ŋ

ます 安心

れ

る

く御心配かけ 呑みこんで 仰曹 力》 有っ 5 L っては ま てはすまないと覺まひましたやうに 7 ままでもよくお たど いたと 居ります。 E H 76 E 自じめ 私はたび ことを思つ Je れ 13 分はこの手紙 ばならない 10 あ いなたば ン考へは浮ば あ 力 7 なたへ って文意 かなしくなつてきまし お るの事だけ か 気がし は ŋ を見た時本気に お中意 £6 な たより た。 力> L 1.00 は つた。 いろ 身の K げ 思っつ たく その きら

金名を

0

とをられ 私な

しく思ひ出さ んたらは今後

れ

まし

0

かりも

なし

なたに

たなる

たし

まし

それ

私はいろく

Ŋ 話樣 いで てゐたのだ。 7 0 ŧ. た 0 9 借金の < して 早場 だ。自分にはロ子の借金が た。それ た。 あ そ ようと 金を れに れ な 月に十 自じ カン 0 4 と思ったの 分の から 相等 そ つくりたく思つてゐた。 やうな気がしてる た。自分はならうことなら本を寝らなさないと氣にすることなら本を寝らな か木村なら さないと氣に カには〇子の借金が何時のまにか自分なで〇子の借金だけを致さらと思ったいといる 談 圓兒 したら 翌日四ヶ月ぶりで木村の處へ さしづめほし カン 一七五圓 だ。 ば おかんが づつ返す 7 い金は五 友等 た が浮え 思想 からは このだつ つてな U. 約表 さきら 决门 ---L 圓 念を だけ な気き さらし 借か 出 ナ= から カン カン

なつて

ŋ

付は

5

ち

屯

H

るより

あ

なた

け

10 私

方がたくさん

け 声 田弘

は今では \$6

親帮

んなで

東京へ出

しま

むましてほ

んとに

自じ

由智

御心配

かけ

初 なり

B っます

2

主

私はみんな伯

別にう

あけ

それでも 力。

弘

一年でも二

どもこな

U

でしつ

りました

力。

ほんとに途方にく だよく申

れて居り

Í 量

ますとほ

指数

わなども

てね

主 ち

ひにくらござ

ます

そ 宅

れ

に御う

南

なも

のになって居

13

ます。

20

へりまし

F

のところお

金数

0

心にはが

て居ります。 ないと存じ 時ふと木 考かんが 私はほ くらな たけ ほ 3 F. 4 村智 7 ₹. れ h 自分を唯る ぐら 常かっち 彼は身體が、 だつた。 0 た。 らで いろくのことをし 木き い先日玩具屋をやりだし れ な空想家だつた。 叉差ら 村常 ども、 8 ねの食は自 働 11 自也 木村は文學はまるでわから いてくれさら んよわ 分がが の友にしてくれ、 いくら L 山山がきく て自 學が 力》 かない 智院に居た時 たの それで途中で た。 活をし 本が な気ぶりをよく見せ ・だらうと それが皆失敗 -したが た。小さ 早く仕事をしたが ある A b 分の かった。 0 思なっ 同級 だ なか い玩具屋だ か 又彼は非 をやめ 6 だ

Ħ. -1-

圓影

0

た。

を借りた、おり經驗する」 <u>چ</u> ال 0 たら矢張り自 弘 つた事から 0 K 自己 面白 ば が頭に浮ん なった。 が カン 一分は途 いつま 唯認 くないと思った。 さら思つたらなんだか手ば くつたら り自分を 質は 月数 まあその 中で、コロ子にぶつ す 的音 金金を 本を皆賣つて ち を信用 それに 時の工合に 15 時のことを思 母や友が と思った。 するとロ子 p ŋ 知ら 自世 想像を 分に ⊅> مع つって んと かなの皆無に なし と思 示 しぼりと は カン たくな らとん かし 7 つた。 2 力。 金箔 7 せ op

は

た。

まぬけにも

困る」と云つて笑った。

田來ませんわ」と云ったのを思ひだした。その

いてあ

ったと云っ

った。自分が

カは、あ その時

た時の子は氣

水まりわ

って、「そんなことは

らと思

二三日

おとに

恩地が來た時、C子

から心

てゐる内、ふとこ

C

Ci

子

K

あ

つった時、

伸屋ま

中々遠らござい

十圓だけで

ig of

いゝから返して

おくとい

0

にしよう だから、

云い

ふ意志のないことが明ら

カン

だ

カン

6

自じ は

分はそれで、 なかつた。

いろくい」方法はな の前に

かと考が

自分は安心して戻らうと思つたが気がとがめた から 0 でそのま、歩いて行った。遠廻りして家に婦 ち がひないと思つた。 0 伸る ٤ ゆ きちがつた。 引口 きか 子が へさらと思っ 中祭 K にゐる人は

た。 5 恥得 L

ふとひ子をあ かしく思った。 んまり 我がもの 顔するのを恩地

云つてゐた。 さらして友達は皆じ子のことをひ子さんと C子のことをC子々々と かし實際は自分は初めて C子に 呼び つけに あ 0 た時 してね カン

今になって五十圓だけ賣らうと云ふことは容易 古本も〇子を知る前に丸善の拂ひが多する策 る方法はたい古本を覧ることだけだつた。 五度賣り、〇子を知つてから二三度賣つたので、 ら今まで自分の手では八圓 40 分の手では中々出來なかつた。自分は生れてか のことだった。僅か五十圓だけ 自分が母に知らさずに金をつくることが出來 自じ の分にとって一番気になるのはで子の借金 それも偶然のこと いきり れども つたことは やそれが自 ラぎて四 2 0 15

ある

C子の父の手前監督をき

11

か知らんと思つた。しかし

反然對於

0

證據で

する

と兄が怒るのには嫉妬が入つてゐるの

ねるの

だららい

ものことがある

0 びしくし

のを恐れて

7

と思つた。又どつちでもいく、〇子は自分のも

さらしてひ子の兄にはひ子を己のも

又兄におこられるだらうと思つた。

ねる わ る

はねも

随分上つたら

思っ

のに だらら、

どろいた。C子の着物もさぞぬれて

82

着物はび

しよ

KQ.

北

音物

をす L

(°

いで寝まきに着かへた。

はねのひどく

つて

五十 て 別る れで愛朝の子に手 るのではないか知ら んなことを云ふ 時はロ子のことならさら思ふ したら腹が立つて來た。金をしぼりとる為にそ 聞まとめて渡さなけ になんとも思は た手紙をかいて、 ので んとさへ考へた。 はない な 'nх れ 0 か たが今そ ばなら のは當然だと思っ 或は手 ない男でもね 自分はそ 一切れ念に を思ひ出

位なきまり ずだ。 と疑い 知しれれ より 3. 間於 れは それ ・つた。 や、十五圓か 默つて 何時までも借りて ゐるよりは de 返しやらによればかへ な 何時になって出來ることか は --"ひたくもなる」と云ふ意味のことを云つて あんまり 先方にいい感じを與 Ŧi. が、俺に心配かけることを思へばその 時に 圓 のわるさは忍べないことはないと思 6 返すのに越 B 気まり へすのは、 から一先づ がわる L 、つて登部 へることも川來るは 3 たこと いなぞと云はれる 去 返す 1) わ から が 方はが わ 十圓

た。約束通り取り次ぎ るる僕の室に來 誰かに見られ その翌日午後 110 分范 はそれで女中を呼ばなか 一時生頃 」と開き Ci す は K 自也 分が 處 なれ さう

時じの 0 頃をか 知し 志と 知し んと ŋ -0 난 が 2 周持 ざとと 地 は K 不少 H 0 7 t 恩地 5 0 云っ は ---た 僕罗

5

の子は 20 なく Ct 子 が < 1) 自也云的 出で の主 から 主 ま + れ 時じ を 3. は 7 少 た 步 傘を持 分 C んと 過ま & 高な とだっ と云か つのさ 子 0 伸屋を 5 示い 0 にロ子は歸ら を恐 ふ気が 7 は 度の最近 恩地 駄 とぶやうに 3. ま に立た のと、 れて日 をは 7 6 送ることに が る った。 L 云 雨葱 75 る つて 想法は 一十話 を入い 0 傘かさ 7 11 た。国家 C字傘か 可沙 自じ 門为 Ci 0 0 分が 子 なり だ。 下是 を れ 子 0 8 に入党 < は は た。 0 3 な はロ子 くる 3 70 L 降分 た 0 た 伸を て、一 っ ŋ つて た。 さら そ 度と 戸と れ ちとわりわ -カン を 25 表。 して自 を ř 7 ٤ 10 見るる 待 6 足を た。 かい 3 U ひく は 切き 8 田で 3 5 K 0 あ は食事 \$6 -分が れ 40 6 ٤ て き る

0

を

L

ょ

5

٤

L

た

から

貴家 大学記書 思想 7 さら 君が 0 は 伸星 思想 あ 3 は V. W 70 别為 ま ま ち 0 方は 腹門 17 0 カ> 行か 36 いて 0 が 立た わ ち たなか 0 V. 7 ね 6 つし さら opo L 0) 7 0

た。 もな た。 安 自じ 自じいに 又歩き出 分は 二人は一寸接吻 分達は 40 之から 自じ は作屋を 分は し 人見かげ 0) 方は から ~ 行 75 た。 相等 カコ 0 談方 する、 0 伸尾ま 0 ٤ で立た 人とかけ 0 35 J. 見み ま 町やっち

日8 居るし つた。 着きる物物の が 0 ち 別に相談する 時程 L た。 力> た 15 15 B カン カン が L 又また 0 自己 C L 似 L 82 0 7 ٤ 分言 伸る 3. た る 7 れ 北雪 き け た 目め は る です可か子で愛は き 0 0 降点 れ がら 程修 ま 愛く思 6 ij 不能 世 分がり ば 遠差 -0 \$ 5 用心 人り 慮 ٤ ま 傘さ  $\mathbf{C}$ な 7 から 分 つたこ 4 は 曾か -0 こかつ L 足 行 云つて なか して 小意 が 0 7 低~ 都 好 20 さく 0) とは 步 间也 きな つ す 自じ た。 下げ < V 0 今至 分が 7 た。 肽汽 だつ 鶴。目 れ 白也 自也 をは 0 る 0 目に似て が接続で を表に を表が 分差 無ぶ 分は 方等 でに 自じ 步 0 滅遠原に を心待 分がん 叔をに Vi 45 から 了 母院 7 な は は ح 25 Z,v, 力 7)

70

分流

微笑ま

73

るら

れ n

L 0

思ないで

嬉れ

思を カコ

5 9

3

は あ

自じ

分音

傘がさ

北京

カン

な

け

ΙĬ

なら

な

力>

は

持。

75

0

0 力》

0

な 3.

力。

思蒙

た。

3

Ci

わ

ざ

5

云小 ず は

を計

書か

L

7

傘かさ

ŋ

が

別な子「自じ子」れが分がはるくは、 何い時つ て「あ 1 を知し 分がは、 白じ 0 0) Ė 嬉え 分流 7 ま る 0 は が を 2 る か自 カ> 0 Ö 9 内智 3 又思想地 圓瓷 が多 カン き 8 だけ つ 來 は さら 家公 お Ci 氣劑 0 cop 子 L かい 8 7 7 < 遊車 < 翌々 内言 わ 0 た 俥る 郊 た 0 や日僕 步 <u>۔</u> 伸屋や L 屋 0 と云い 云いた。 0 义 方は 自じ 0 家公 家にのた。 さら ٤ 戻り Ci 直流 L 0

摩なある 立 ひされ 何色 そくろけ カン 一つてね は に入ま HIM 别结 L 7 L 九 ヮ゙ 摩えたが 2 を た。 が 2 聞き 暫らく げ (るませ 屋 〇子は一寸歌 えた。 T つと 。 自じて 人とは 伸き 分に 何きか 默室 5 云 の伸い 7 0 0 中等の 方は よん 10 居るい 7. 内容 カン ぼ

ŋ

自分は ながった。 L 思想 T わ 7 る ゆ 0 金さ を見る ź 持た 6 7 75 伸屋を 心まち C Vi 子 若宏 0 \$ 43 値が今に をし W な な女なな どろく 自じ 分がった。 北京 が 人 んだら いて 立作

た。 なく 來き中祭 た 氣 伸は ま 力> IJ あ L とう が 灰色 わ な る 1) 力 V 9 た。 あ 0 2 0 戻り 自也 分言 思蒙 江 少艺 四 L 不多 た。 Hi が、 安た 間以 少したり な N 75 2 9

か起った。

自分は

なるべ

( C ]

さら 躊まま

て窓口

から切手を出

して

には

つて

5

度と

進

東し

で子は、

より る

手

2 ま

ねたため

1

は

な

カン

0

封合き には対筒や切

が入い

九

15

op

80

C

が故郷に

ま

0

自也

分光

C

文道

す

迄意 心上 7 ので気ま

ŋ

上と云い

っ は

70 东 7 900

を

開き

ひわ

け

深に

手紙を

力

いた。

書か け

きま ľ

こっちょっと

Ci

残ご

Ci

子

あ

ŋ

長なく

ある

自じ

分は

起物

3

あい

かりを

0

た。

さら

it

は

分も本當にさら

だと思っ

さら

Ĺ

して今更に

たがすぐ封筒に入れて

L げ

ま

0 ٤ と思っつ

一寸のこ

るが

か から たく そ

だら がる

うらと るだら

云心

れにC

緒に歩くの

は

杉林 L は

5 そ

35

自分は

カン

0

山時頃 っを見

杉を

は婦か

つった。

Ci 子

0

時一寸歸

3

H

6.

子! ŋ は を É 7 ぜ 昨常 つて六 答へなかつた 日.3 ね ね む つ な れ 3> な 0 Do C 字 0 0 た は 6 0 す -つて こと自 ね む 人至 4. 分が 0 と云い 旗盆 は あ

と云ふ気が Cデの 人がゐるやうな気がし ょ カン かと大性 分はそ は 0 為 B 他 人に よ き が居る 之ならひ子と ŋ た。 つて杉が來た。 L 0 日は元氣だ C子は 元党 やうな気 さらして 默 お変想とし つて 0 色々 緒と 自也 C 自分はC子を 子が自 2 た。 生艺 0 さうし 話をし してロ子にア 時々自分は 分言 -して氣持が ねる 0 别為 室神に \$ V 仕し 何度は L き 3. 0

分部 W たけれどな ŋ お どその < でとその勇氣 れて 歸為 0 となんと ~ は 行" な カン 0 なく た。 0 憐喜 送さ 一人で歸って れ つ 7 思っつ op ŋ た

カン

借りよう から、 ろきなが \$ 5 困言 ことで カッ れ 内で一 にも 1= つて さうし 0 るだらうと思っ 4 思なは 7 から考か 圖々しく 夜二 中家人 数 力》 圖 一番金の自 6 な な れ 7 と思っ 考へ 力》 7 Ċ 時 かも < 來 へるとそん 子の 頃景 、だけ 友情を 7 た。 田た 自 用窟 知儿 た。 借金き カン は HIS 分光 れ 書か L んは目 あ から 15 手 ·b. \$ で 3 四汽 15 力士 きく L のこと っつて脅迫 なけ ら、存外心配 L な手 紅笠 川龍 ま く男き が 力 出しても出きな 愛め ī なら を 紙髪を を思っ 田た れ だ カン 用語 ば H 当 41 かく する -f-買 社 7 は 配す 圓光 自じ ども、 2 る行為の 貨 いかが、 た 分 繪を いろ 圓為 友生を 程修 4. だけ V de だ 買か 10

へば氣ざ が る 初めて手紙を出 用が用が 75 0 やう 0 10 入け 封雪 0 なる 0 7 10 筒も 2 なつ 7 72 き る f ŋ 小小 た あ な 0 さう 處へ す人と さら 5 玄 0 して自分の豪口 自じ 行 い」とよ 0 分为 して 困 0 て対対 0) 又寝床に入 机の上 なが 筒 カコ を には常に封筒 〇子と文道 B をつ はは常に 6 0 分 0 力。 た。 つた。 女然 カ>

友はうじゅう る る。 も友達を うと思 0 田た だ。 川道 を れ 15 0 は さら云ふ風に利 を き 自也 を 自分達 借り と手紙 分は一人こつ たの仲間 を見て のをほ 用き -}h ويطهى りと女の為 な気が つかを ŋ くら 金に L たする 7 图量 1= ap

邪なる思なって 田だ川陰 誰にも 手がが は も思った。最の FILL D わ 11 を カュ HIS カン と見て 秘い をく 金の あの る 自為 国 手紙を見て反 - うな気も 惚の は して 快 ŋ しく カュ にいは 强。 ム空想家 とさ 話法 を自 思なる 自中 す てく 分》 思かっ 八つて興味 分 カン ま には 礼 60 とか H 7 田作 分品 自" 36 ЛI<sub>с</sub> は を 6 分は に自じ から 田浩 を記念し 华年 用篮 分分 云ふ無い それ近 4. の心持 あ 0

朝き 行 白 分は 思ひ切つてその 0 Ho CY 子。 カン ら二つ手紙 手紙を郵気 來 御ど 12

け御返しして來ました」と云つた。自 C子は來しなに友達の處へよって、 子とかるく

は感心だった」と云った。さらして、 やな顔はしてゐなかつたでしよ」と云つた

の底ではC子を信じて疑ふことが出來なかつた もどうしても つくらなけ 「え」とロ子は答へた。 萬一だまされ 自分は弱者ではないと思つた。しかし心 2分は可憐に思つた。さらしてあとの 7 ゐるにしても れば ならない と思つ だまされよ 四 十圓

L

き

は えない處にゐた。自分は入口の方へ行つた。し かし〇子の下駄が入口にぬいであるので、女中 0 ح 0 顔してな 時女中が來た。自分達は八口から一寸見 一寸默つてゐた。

自分は自然に C つて之から上つていいかと云つて來たと は自分が電話口に出ると云つた。さらしては、党、党が祭 來たことがば 用だと聞いたら、杉さんから電話 で」と云った。 れたと思 つたのでい お茶を が نه カン 7

し大きな摩で 自分はすぐ電話口に出 た。 さらしてわざと少

> 公つた。「よかつたら來給へ」と云つて電話を切い も知れない。しかし行かないかも知れない」と つた。 だ」と云つた。杉は、もう少したつてみてゆく ば來てくれ給へ。 「この前來た女が又來たの 僕の方は少し だ。それでよけ B カン まは ない か 0 れ

自分は「それ

Ť

圓然だ

い自信をもつて云つた。 れない。しかし大概來ないだらう」と云った。 いらつしやるの」との子 さらして室に歸つたら、 つといらつしてよ、寝を見に」〇子は女ら は聞いた。「來る

かも

知し

見えて、 る處にゐた。さらして草を刈る音 自分達から見えない處で草をかつて すあと戻りすればすぐ自分達を見ることが出來と て不愉快だった。 意に立つた。さうして御飯たきの態度に しかしふと思ひついたことがあるので自分は不 分は見られたつて平氣だと云ふ風をしてゐた。 2 かつたので障子をし とをしにきたことがないだけそ 宝命 た。 0 C 子が來たと云ふことが女中仲間に知 それで障子をあけて きの草を刈りに來た。 御飯たきが何氣なく鎌を持 その日は風はあったが實に暑 めるのは如何にも不自然だ 76 いた。 めつたにそんなこ の心持がわかつ が聞えた。自 ねたが、一 御飯たきは つて自分の がれたと 腹が立た

> 高い音をたててし つたあまりに、 ŋ をし 力をこめ 暑がい まつた。 のも顧慮せず障子をし しめた。 降る める は

分たつか した。 つた。 た。 さとを輕く感じた。自分はいきなり〇子の傍 自分は立ちながらひ子の方を見て卑しく笑 W 甘くやつたと云ふ氣と怒りをもら 力。 その元の座に自分を歸 5 たいない内に又障子をあけさせようと かと思った。 かし 元の自分の座に i たも のが、

つた。 それで自分はあけに立たうとし C子は かし 暫らく L B 7 L たら思ひ切ってひ子のわきに行 く方が と顔で たが又坐つた。 らし

自分も笑った。 うに二人をとりかこむことを感じ 安になった。二人だけ と云った。ひ子は が來なかつたら恩地にたのんで來てもら は來なかつた。杉が來てく はもうとつくに居なか 暫らくして自 分は又障子をあけ その律義な感情を笑つたの でゐると猜疑 0 た。三時に れないと何となく不 た。御飯 た。 処心が霧の なつてもだ 自分は杉 はらり

5 書は生 もらお出 を呼んで杉 かけになったと云った。 0 處に電話をか け 0

してそ

れ

は

晴れした笑顔を見たいと思ひ は嬉れ 顔に二三年来か いことでは 御ご 度ぎ るて居り いません。 ま 私力 は父と母の 度時に

になつてもい 父は途方にくれて居ります。 ムから早く落ちついてく この間などは何 れと申

可哀さうだと思ひます。 昔は私が音樂學校へ入りたいのを堕落だなどと 言葉さへ父の頭に上るやらになつて居ります。 今の父の 日々を去年から送りながら しな子供と思ひます、自分から求めて見ぐる い心になつて居ります。 は御座 の出來な かなかつたんですも 心にはもう世間普通の娘 いませんでした から私に 私智 獨立させて はほんとに 0 女優などと云ふ 日を あんまりく 日も心安くす を持ち 不幸(不 なりとも つかり 私は毎日々々自分の想ふ女に近づいてまるりれにまたとくというなる。またない

考へること はよく かしたら私は今度安心さ n 73 とうと いろく は 存じて居ります 番. 間等 の事を存じて いと考へて居り つた考へではないと せる 居り 事 ずが出っ ま っます。 す。私に 来る

なたをお困らせしてはならな はし 居りま ほ んとにい ム人になりたい と存じます。

> 來ると考 よにゐるの

へて居ります。長い

い間の途がみんな

番心安らかな世を

を求め

3

事是

が出で

なたとめ

ぐりあ

いふため

の運命のやらに想は

私は自 つて居りました。 分分 つのらけ る苦痛 人に苦痛を與 所は可なり へる 忍べることと のはほ

いたど K てもちつともそれを何とも思ひません。して 私た つらうござ はあなただけには私 いても 、方だと思ひこんでしまひまし の心配をし ていたど

が屈辱のやうに思 外怎 私は一番きれいな女になりたいと考べます。 の人に心配 してもら へてたまり のはとても私はそれ ま

以い上言 さんありますけれども と思った)私より美 ひません。へこへを讀んだ時まだ氣にしてゐるな 松 私 和は自分の姿 はいろくの事からあなたとしじう御一し より美しく見えるとは、 の女になりたいと考へます æ か美で しく生れついた女はたく その女がか しい 考が 私の前 ません。 とも思 へきて

したく ま 風雪 ŋ なりまし が鳴りま 中。 私杂 はし 22 4 と又お逢ひ

思いつ ことを知つてゐた。 白じ 6 かけえを讃んでとうく た。自分は不安を感ぜず なはら 3 ない言葉のため 叱ら れる 白じ 0 分光 は はさら op. わ るく思る 來る處まで 2 4 13 op おちつく しては 來たと

愛らしく思った。 失はないのを嬉しく思つた。 子が一方何時 處にすがつて をしてもひ子はそれ く思つたことが何度もあ 見てたい嬉しく思つた。 一分の心のあり場所を知 自分は〇子に魔女の理さが 來た。 でも罪の自覺をも を恨る 自分はそれ まなかつた。 自也 ない れを可憐に思ひ可なりをもつて其 分がが しかし自分は のを物足りな 謙遜な心を 何度も邪推言 さうして C

分がは いやら かった。ひ子は其處に りつく為に私かに手をさし を失ふことを恐れた自 自分は怒りも  $\mathbf{C}$ な可憐な態度をも した、邪 利り 112 分がは 推るし なただ 何時 しには、 0 すが ばすことを忘 P. つて來た。 思な 〇子が 世世 しの子 す 自也 to

だまされてるのでは ない カン Ł 何度も 思った

(353)

はきのふ いままで、 「々々御逢ひ出來たらう よく一人でぢつとして來たと あしたでも、 あなたは 門を出 すたくと歩きま る 0 が が カ> 私を追ひず まし いて やでく 今<sup>()</sup> 日<sup>()</sup> たら れし 汲なだ 変が で 出だ と あっ たま 7 出で お やらに ほんと でうに \$ 淋蕊 ひま ま せ

何んだか気が落ちつかなくなど 困らない 虚だった。 と思った。 のを不 なか た。 飯食ふ室に行つたら、 自分はその日一日不安でくらした。 ひます かつた。 自分は本當に嬉 る 不快に思って 事が來ないので、晚大津の處へ行 か知らん、 恋意をも その晩婦 なほい いやな気が 返事をよこさ つても 力 のい 0 なら ななか カン 媚性 見い ろう つった。 自じ 勝手に 田た かつた。 B 承諾し 川窟 分は 友情を悪利用 ず すぐ禮状をか の手紙は來てわ の 上 田川は旅行し 翌日朝起きて た返車 のか 15 に田川の手 田浩 自分は 川麿 必事だつ 知らん から

の手紙が來た時、「圖々しい人もゐるものだね」との時自分は自分の知らない人から金の無心との時自分は自分の知らない人から金の無心た。

に氣が 何い時つ 自己 を金持と思つてゐるのを可笑しく た。 だなと思った、さらしてそれを面白く思つた。 分為 ح のまに の時自分はC子を より さぞ自分の返事を 話娃 かし別に氣の毒とは思 0 4. L た。 かで子の云ふ通りになつてゐること たことを思ひ出した。 さらしてひ子は女で、自分は 押へつけてる 待禁 つて 团 はずに、 3 0 思想 -る心算で、 つ るる の人を 寧ろ自分が へはさぞ 0) 思っつ は勢を

### 干

は なことがか し、その代り 「こんどの夏は 田舎に居ましてもようござ 自分達は九日に又逢 その前七日にひ子 でもようござ いって 秋になりましたら、十 どうぞ一しよにゐて下 ま -) 來き た手紙には います。 月かり 頃まで 次? やう 私た 吏

きで 身體は弱くてくいけません 絃の外にをどり 昔から 下市の琴の師匠は私 いくらでも す。 藝者の 私はほんとはもう少し習ひた 居り 師匠の家でほんとに私は大好 -0 きます。 何で 加心 が \$ **神には横笛が** 一番好好 40 ŋ ま す。 \* 田が得意で 三 な人で の代けり

け

れども、

決學

して父と母に

か

H

て 居<sup>を</sup> なために私は東京へ出 なかつたんです なければ決し 父は と申を へ毎日 りましたけ 私の年を恐れて居 しまし 通常 はせてく れどもどうしても れ な放総な事 てまるりまし れ ば 私 はい ち 父は とも文句 身を定 0 おけ

と思はな 間之 だ父の身分があつても私の かなければならないと申し へ對する反抗があります。 れ る ij 居<sup>を</sup> 主 ま す、早く 安然なく ŋ ま 0 なら の娘の故にま 告 か 12

前だっ そんな事 と考へまし ます は私が嫁く筈の家が たから一 B ました。 縣院 7/2 私ななは 0 K2 人と一 から け 承知 のたれ K ٤ 私なは と考へ 生け びだしてはの 父は 1 30 しよに居るな 嫁さんをすぐ貰つて今は子 ま んめ Ł てくれればといく度となく か からいい ける ても見も れの家を数へてはどこへ い事も のはあんまり心 私がいやだと申し きりぬけました。 つも かい 南 れてゐました。 の勇氣は 强に て居ります りませんけ 出て 出 思想等 ませんで 供養 ましたあ れども 私なが 中され -( \$ わ B つ あ 悪

賣ったのか知らんと一寸思った。 問した。さうしてそれまでいつでも傘をもつて なたやうに思ったので、金にでも困って傘まで のためらに思ったので、金にでも困って傘まで

それで「彩は?」と聞いたら、「うちに置いて來ました」との子は云った。自分は、「あるととはあるのですね」とわざと露賞に聞いたら、「えム」との子は、後によるととはは、とい子は、後によるとは、はない。

「それだって誰でも持つてあるぢゃありませんか」との子は答へた。その答が如何にもの子らいて誰も持つて歩かなかつたら」と云つたら、「誰も持つて歩かなかつたら」と云つたら、「これは持つて歩きますわ」との子は云つた。さらして少しして「本常は持つて歩くのは嫌ひなのです」と云った。

はいるのが可笑しかつたのだ。

「「に行ったら皆親しく少し微笑をふくみながら、」人を迎へた。さうして自分達を何時もの室と、自分も愛した。自分も少し微笑んだ。自分は人がに案内した。自分も少し微笑んだ。自分は人がに案内した。自分も少し微笑んだ。自分は人がになった。

してとの島村帽子をかぶって何時も程本な報を大事さらに持つてゐる。田に頭をてらされるとできらして参の島村帽子をかぶって何時も程本な報を大事さらに持つてゐる。田に頭をてらされるとならして前ことみに歩いてゐる。日に頭をてらされるとなったら「一緒に歩いてゐると氣まりがわるいだらう」となったら「いゝえ、ちっとも」とぶった。しかしけがは氣まりがわるいはずだと思ってゐる。でに通ってからまもなく飯をもつて來てもらった。サイダを註文しさらにしたら「毒ですからおよし達ばせ」とぶった。失眠りで子は変中である。はずだと思ってゐる。でならして自分で配騰をした。「人ともあまりではたべられなかっと。

だ。さらして頬や喉をさすつた。C子はすました。こうして頬や喉をさすつた。こうして自分の足許にすわった。さらして自分の足許にすわった。さらして自分の尿の上に首をのせた。自分は腫子でとうの首を抱くつらにはさんた。自分は腫子でとうの首を抱くった。というというない。 こうして 自分の尿の上に首をのせた。自分は腫子でとう。 というにはさんだ。 こうして 頬が いっという にない こうして 見がいる こうして しゅう にはさん たっこうして がっとう にない こうして がったい こうして がったい こうして がったい こうしょう にない こうしょう にいい こうしょう にいい こうしょう にいい こうして がったい こうしょう にいい にゅう こうしょう にいい こうしゅう にいい こうしょう にいい こうしょう にいい こうしょう にいい こうしょう にいい こうしょう にいい こうしょう にいい こう にいい こ

この時自分は〇子の一作日よとした手頭を思うたるい時でしよ」と云つた。 ならならがを見たら、「覧がわるい時でしよ」と云つた。 「覧をあけて何氣なく関ならびを見たら、「覧がしてり、「できる」と云つて舌を出して見せた。

自じ初はた。分がめて、さ 自分は を着て 謝いらば どらし 信じて 自じ州世 8 B 6 3 世界は廣く てく 自分が を 分は今迄の自 0 何い時で 解を 思った。 H さらし 分の 分学 礼 自 7 小安を感じ 態度を 分がの 情まな か C ĺ 胸熱 7 そ なり、深く 自じ かお目出た 思 妻にない 子を装にす 7  $\mathbf{C}$ 1 自分は自分や自分 れ 分》 以てひ子を信じてゐた。 0 子 よ かし と思っ 0 0 緑を思 也自己 心に己の 礼 P 分 れるやうな気 自分は いらに 0 5 なが い性質を決 · j. なることを信じてゐた。 つよくロ子を心の まつたれ しめてく ることによって自 6 世 不安を からか 間法 心 自分に の資金 運える。 をふれさし れ、自 して子 で、 -がして 12 に讃美と感 他でき 帰を信と をなぐさ ない人 何些 西處ま 供らし 來た。 なかか С 45 自じ のまるの を責せ たづ 分光 0 て

F 或友の 成される まで から 結婚をすること 不安に思っ ゆ カン かっ 息のた。 うえ な 心性 0 恐礼 · f-ろ 3 とば

> は信じてゐた。 た。 L 自分ル 自じ を信じてゐた。 カン 分が し 自 <sup>(\*</sup> 礼 は G子に済 失り、敗す 分はそんな時の永遠に本 は Z, そ \$ 11 れ 0 ば 自惚が順 程度 時等 Ti B ò 分は自分とC-いからだ 次に、 ない事を腹っ いの為だっ C子と運命 かっ

人公

1710 0 た。 の方からは蚊が多いない 九宗 だった。 田汽 端た 頭か王子に出かけたの十時半に上野の使 に上野の停車場で逢ふことに いだらうと云ふので熟にし ようと云ふの だった。 *†*-L

17

不安を感じ まだ來て 分の不愉快 出きの 20 +, 常用 で、 1+ る + Ι 4 一時少し、 たり、 自分はこの かなか なくなつてゐたの で逢ふと一 にひ子が今にく もうだれ 停車場 過ぎ つった。 な ま 」で逢はらい カコ 前新 こに自分は、 へつたけ と思っ 否说 を 5 を皆」(料理 橋で る 入》 口拿 なようの たら と式 か今に れども 0 待合室 だが、 Q? 來 子 ふことは < 屋等 自分がこ 待 行" る ŋ 0 رمي 7 來で Ci かっ 0 2 H 7 \$0 世 拉着 注意 け ŋ る 圧に口言 待 Ci 子 の前自 きらう 氣き る なか 15 時程 腰 が L って L は 10 た 36 を

す

0

子

子こ

P 子二

ij 慮と す 不愉快的 · C. Ţ あり 方は fi t 分光 たこと の質 から たら は 因於 その 7 はその を 馬ば だら 自分は知 内容に らうとデふ気が け 時の自分の てねる、 田产 対抗た やですっ がし 気分に 行 0 - [ -は

分がは 「その方に向 さら んなとぼけ 対は、用端にすると、 るの 0 は 方法 は ---6 カン は は默つて五 作から 來たも とも Ti 注流 してロチ ---5 と関す 意るを 時 0 方はきぎで 近家 思つ か、ど カン つて、 いて 5 たこと あ 76 のだか 3-45 が默つて 云間 ŋ を な 3 微笑ん 7 知し か、下子に ちに 停車場を一 自分質 7 さら B を Б Т そ たや 自分はで 云ふ  $\mathbf{C}$ れ な とも 4 5 . 5-L 10 よらしと 來て、一 な気管 ていひ る あ は 0 0 いき 出て 伸にの -C. 内に自分はどんく す 17 カン ようと云った。ひ 子 に行 とも そんなこ る が が 歩き出 性は急に つし き が カシ したので、 思わっ つて本 رج Ţ 力。 ・だっ 7 た。 5 が K かれ とを たが、 てまま やでそ 8 ح Ci Ci

んな

方で御座

います。

このごろはちつとも

有品

ま

せん

たい少し がたら。

にく

らし んとに

いことを

柳有 ij

ま

あなたは

ほ

」方と思ひま

Z,

もうひとりぼつちでゐなくつて、

ムやら

御めん下さい。

(中略)早

IF

んとに御無理

力

しし申書

と思って居ります 「きの は、うれしさうによかつたねつて申しまし こ」を讀 次のやう しら御座い そして私がそんな事を申す 小初めて私に郵便がまるりました。 のお話をしまし んだ時、失張り気にしてわたの なことがかいて 御手紙の表だけ見せました ちつともらたがつて居りま た時は少し變な顔をいた 母はだ まりつ 0 のをられ が來た。 妹 しだな」 1 礼

> がします。 も羨ましいと申します。 も子供が生れまして質真をとりました。父も母 りました。 私の子供の なりたう御 に今るまして、子供の寫真を送つてまる 昨年養子にやりました丁と申すもの さよなら 時から いま 四五年居りまし すぐつたいやうな気 た書生 0 KT

6,7 し心配しなくている」とかいてやった。 だから結婚 んで は不安を感じなかつた。 を察してい できた。 きたで来たことを察し 自分は之をよんで笑った、さらして話が段々しば W しかし何しろ母が君を信用してゐ のを面白く見てゐた。 するの 結婚する気があるならば結婚しても はおそい程い」だらう、 豫期 のま」に事件の進 自分は〇子の心 元より自分 ない 力。 0

んとに私はられしらございます。まことに

何でも

おとなしくきょま

からい

つまでも可か

いつまでも 私はほんと

手紙ありがたらぞんじました。私

しらございます。どうぞ私は

間には 郷下市は東京から汽車で一 手紙をあ すると翌日〇子から又手紙が來た。 いる。郵便は一書夜 けるとすぐ、 カン かる。自分の返事一番早くつて十七時 C子の故

対等 かきすぎまして封筒 へ入れようとしましたら、 へ入りませんからもうか あんまり なが

知らなかつたらう。

今になって内を

つたらば自分は日子

こしまで進んだの

約束さへしますれば一年でも一年でもうちに せん づかつてねても東京にねて も御いやなら よろこび 7 います。 ないとあなたに笑は んで しました。母はお父様の思召し通り身をつくし 父は何でも内とながれ人好しで お遊びしたり こんど御仲人の方をたのんで下さいまし。 ながしてく お家に居てちゃんと御便りの來るのをまた 早場く かくかきなほします 本 いろく -}-70 いつでもようございます、 嫁にゆきたくなりました。 れる通りにしてどうでもようござ 内々でする事だけはいけ いたしませらね。 ですからすぐ父へ申しまし お話し 私はう れますと申しまし したり、 れしくつて いろんな事をし 、」と申し、 妹からと たまり 父も

内にいろく つたと云ふのが な気分で返事を 自分はC子のとぼけたかき方につられて春氣 いてある。 何でも内々でする事だけは のことを考へた。すると口 變に腹が立 きかけ 分は笑ってしまった。 カン カュ この子の父

すことは出來るにきまつてゐる あるけれども、僕さへもらひたが 「それでも貴れは妾より美しい女や、ノーブ な女を御存知なのでしよ」と〇子はすねるや このだ。母は君を嫌つて オレ 承知さ

らに云つた。 んか 人妻になつてゐるのだからい」ちやありませ

ル

けた。自分も默つてしまつた。暫らくして、 をくすぐらうとしたら、無愛想に手をはらひの さらして自分が何と云つてもだまつてゐた。喉 分の顔を見てゐたが、顔をそむけてしまつた。 ことによってふざけてゐるふりにとらさらとし 「そりや君より好きだらう」自分は露骨に云ふ 「もしその方がこ」にいらしたら 結婚したくない?」 しかし云ひすぎたと思った。〇子は今迄自

二人はそれつきり結婚の話はしなかつた。 た。ピ子の日は逃げなかつた。二人は接吻した。 せんわ」と〇子は恨むやらに云つた。 「それでも愛してゐて下さらなけ 自分は 默つて 〇子の口に 自分の口を 近づけ ればつまりま

あとで〇子は「本當にあなたは時々憎らしい

貴者ばかりを本常に愛してゐるのです」と云は れたやらに。 本當に憎らしいと思ひますわ。あんまり憎らしと言った。 ことをおつしやるのね。妾は誰も憎らしいと思 いことをおつしやるのですもの」と云つた。 つたことはありませんけれど、貴君だけは時々 自分はさら云はれるのが嬉しかつた。「妾は

加へて日子に渡した。四十と云ふ数がいやだつ つた十圓に、前から自分の墓口にあった一圓を たから。 自分は友達からかりた三十間 と、母からもら

行った。 郷に歸るまでにもう一度逢はうと約束した。さ うして途中で日子は作をつくつて友達の處 一人の人の處へかへしにゆくと云った。 剛を二人の友からかりてゐたのだ)あしたもう 四時半頃二人は王を用た。自分達は〇子の故 〇子は歸りに一人の友にかへし、〇子は五十

様を可なりくはしくかいて念をかへしたことを 知らせて來た。 あくる日で子から二人の友達 の處へ行った有

1で別れてから四日日郎ち、七月十一日にひ

家にかった。 子は兄に强ひられて不意に故郷に歸つた。さうと、於 して表むきには勘當されてゐるが、父と實母の

次へと出ましてつきませんから困ります、一寸 座います。はとはもう話がどつさりくへから 話をして見ましたら、まあれと中しましてほんだ。 あつた。 とにうれしさうで御座いました」なぞとかいて 励った日の手紙に、母も父もられしさうで御

でも しました」と書いてあった。 まあうちに居ないときたない顔になるわねと申 してゐるなと思つた。 又、「母がほんとにやつれて、しばらく湯治に いつて顔色をよくしなければ らまく 云ひわけを いけないし、

氣をつけましたが、それがなくなつたと申して した。目の下に黒い鷺が用來てゐて見苦しいとさはつくん、少しは目がはつきりしたと申しま 少しづつ煩の肉づくのが覺えますやう、母もけ ひもねてばかし居ります、それでも起きる度に よろこんでをります」とかいて來た。 するとつぎのつぎの手紙に、「きのふもをとい

氣なくさはつて見たことがあつた。その時で子 なつて、何時かその翳のところを人さし指で何 實は自分もピ子のその目の下の黑い翳が氣に つても平氣でそれ

道樂者に憎氣なし。こんなことを、伯母

0

ッ 平 氣 です

なぜ父が

かん當すると

10

が 0 H

なぜ女のく

せにちつとも親の云ふ

いと思つて

ま

なぜ家をとび

た

つば た。 父も

い、そして温和な人はないと背申します。只私

私はあ 私をあなたの胸に眠らせて下さいまし、 ○「どうぞ私を叱ること たの御手の離 たらどんなに安心するでせら なたの手にさ É 美しい小さい際で かあなたに かり考へます。 なたの胸にらづまってゐ は 私はそれ 怖れることでせう。 れ b なり 知れません。 れ お話をいたし 3 ませ 0 やすらかにたじやすらかに でなくてもふるへるやら 生あなたの は 私はきつと朝から晩ま ねたら御座い と疑ふ事とは やです。 小さい ふりむけば悲しい ま 私の身體 お顔は たら御座いま 私はい 胸寫 ます。 おおなれ はそ から ろんな かし 生 0 3 -あ 度な み 下糸

> も父でも 考へてゐる事をわかつてくれる人はないとあ 7 カン くすぎました。どめんなさ どうでも 位私はみじめ 一私も結婚 がして泣 る 8 やうにより てゐました、氣を許 母でも いいときへてるました。とても私 婚人 きたくなりまし 红 な取り なるべくおそい方がい」と思ひ すがらうとしまし 私にあてはめて居ります。 あ つかひをうけてゐます。 してあまえたことも い、私はは 貴秀 淋ジ にぶっ L い想象 そ 3 13 0

> > 0

B

自由に毎日々々お逢ひの出来るやうにしてくだという。きょう ますへ。 んから 3 0 v. まし、 その さらすれば私はちつとも心配しませ 代りなるべ へく早く く、東京へいつてねて

ないと

だと見きつて居ます」 L 5 る 曲号 する 0 んとにない してその幸福を自分の樂しみにしようとしま 一私位、 た 0 なくそし から。 が 理り 由号 より がわかりませんでした。父は そして父は妾を養人気前だからだめ て身勝下にふるまへる家へお嫁に と思ひます。 私の幸福と考へてるます がう情に結婚を否定したものはほ 父に はどうしても否定 私に不 から、 自也 Ē ریمه

あ

可加

「私

心はち

つとも信用がないんですも

れ

変がられました。それで今でも、はな

かせても

伯至 る

母性

んとに

誰にも。子供の時には

みんなに 0

私位可愛い心柄の子は

なく て居ります 「・・・こんな始末のた 73 つてはだれにたよるところも F 子(ひ子のこと)につれあひ めに父は私達三人が父 な いと中差

ましたから

何符

とも思ひません

はほんとに

ませんでした。へこのごろは

ずるくなつ

ま

は

さら思ひながら一番惨こく

思は

ります。そして父がなくなればすぐ、女ばか 田 ました。 ろしては私に家のため、 は 四來たら な F らその人に世 父は自分の年と子供の年とを考へて 申をし して居りまし 話り 家のためと た。そして父は なるやうにするより 申して居り ŋ

その度に大さわぎをさせました。 ら、丁度三度か 父の生家へ 母に注意してをりましたが、 ○「父の友人等も心配しては早く 父の存命中と云ふことは皆思つてをります」 とみんなに関をさ を信用してをりません、〇〇さんもお氣の毒 三人の姉がは今日から相談をする人のなくなるになった。そのないは、 うにして居ります きませんでした。 存じて居ります。 年として落ち いって いけないなどともう私の十 をつかし ってはまた出また出し れて居ります。 から、本宅と私達 ついた生活 父ほどは大でそして大 父は本宅の母を他人の 籍をとつ つて家出を 今では は とうと去年 私なは 一六七 姚様を片づけ この開係 みんな 玄 の時から まして ひまし (359)

思なでは 自じい とす 分流子での 自分を調 の時代 0 は だ を 自分は 親帮 0 な C i 心ルカ 1 き -を 0 來\* の父は Q 子 心る 不 す E 思し る 4 文グ ts は に同意 点議に思 ٤ 人は自 自也 0 なら マススを なこ 分流 情 分范 禁ず 0) 0 ٤ 最近あい L んなに信 親常は 0 0) 7 3 云い 風火 た。 な ま なく る 5. で げ だら 云い 0) 奴がない 考か なし を w. カコ 2 は 用き ば 70 すま 0 -}-7 を O? しそ を尤も から なら る 3 CY 嫁 0 子亡 杉 6 る け 知し れ な け 7 かし 0) を ら 程號 ょ 15 だ カン おき 6 自じ 主 4 Ł Ci Z ٤ ٠

話だが は る 分が は は C子 子 起き Ł れ 思想 0 0 阿湯 ねる 割 恐起 で がん 0 C 子 だと 3 餘雪 7 思想 から ŋ 自じ 0 早時 分がん を調 0 約を 6 だ を れ 7

優っ合う分が は 思想つ Cito 7.0 0 覧かんだ 思言 H あ ちら 時等に 大流 0 れ 愛恋 自分が た を感じ が を 5 は D 自己 12 0 ば 自 分分 分記 L てロド 對於 E が 子 美 3 子 子 到 IJ け 父に 0) 1 優なの る 父に 父に ま 思想 豚 者の 0 0 向京 來き 對於 な つ 7 自じ

> 人な K と思想 \$ 自じ 分が か 押誓 け る ٤ 0 不5 क्या 能の 本 知し b

京なるよう たく でする 少さ のたと 3 あ そ 7 思想 子 L れ 3. 1) 20 れ 都っ 120 遠海 が るこ 73 0 を 0 勘於 合然 Titi < た。 20 要答 西島で 0 る が 0 Ł は 表面 7 を は 0 なく わ を嬉れ 思いる 5 目め が れ る 嬉れ す な 7 V ts L は がら け L Ž た。 変がけ る る 思想 から。 思想 Ł 礼 力。 又ロチ 0 自じ 0 E 9 つ あ , A. 分元 た 主 即陰 自じ 力 分がは 妻ぼに C t なら 自也 82 識り 分光 武士 故意 で 分の母は C 子が勘とつ 手前表 遜 來書 理り 郷できる ないる 0 ¥. 市 が自じ を 計 な is 東き分差 あ

き

は

は

ば

7

信と言 を承よ 3. L 4 通言る 3 ま ゆ 200 君ま女が 自じは L づ L 力> 分元 知言 L な 0 \$6 ŋ 打言 き 3 V 來的年於 前き 子 父さ E 7., 世 3 10 0 7 \$3 な な な 2 父き 僕 B け K te 東 れ 4 見る合 8 ば母は 0 ~ 玄 カン れ 爲 為人や 何なからど < 待t 酸学 H 5 6 ば に母は 人を が あ \$ なら 今日そ Ĺ 見き 8 な B B ts Ł ٤ 身質 獨片 .H. 3 ŋ 云 7 承上 < 6 0 話を 拠に を 仕し 3. 0 te 知る は 3 6 不少 东 す な を 母は 6 X. かい た 伊特 はは 行 は 3 調品 ば、 逄 ts K 3 4 0 B を非 3 3 す 7 6 困量 思報 B 逢あ た 玄 0 る。 る す ŋ 常はるいるの 5. れ Ł L 0 0 0 思想 文差 兄声 は D> 10

> を 2.

と思っ

7

た

0 れ

-0 を

別る ŧ

15

心於

L

11

力》

H

承にだら

カン

0

5 は Ł る 0 厄なかり 内なくさ なと が 本學 0 き は 力> 認さ と思う あ 0 8 25 た 起き L 7 御部 は ŋ 裁 b 力》 3 今些 経ら げ 5 7 \$ だと な 氣き料な do 理り 思想 が \$ 50 0 -}-小得 和家 進さ る 7 だこ が 結婚が 云い 75 ع

がかりなって 又非 れ 少さ 7 分には都合 來曾 2 た あとで 時き とを 15 だっ 勘於 ガミ 形常 3 3 け れ 连 だ た るる 主 かい 77 カン TELE K C 子 來て L 7 3 20 動賞 る

云山

## Ŧ

起せせ たこと ら 75 自じい でき 15 分流 時 と思想 红 B 自じ と思る 2 を < 人は 分を 起き た。 なに 度と 1 は 76 あ 切点 五点 殆ど 0 は 同等 自じ y, K 珍 W 怒っ 分常 氣計 ど毎日文通 Ł 0 思っ しく 女文字 Ž が 0 5 き L な 心。於 7 力》 0 L 0 L 手 开写 L た。 カュ 紙気 L 32 7 何产膝 游 紙な三が消害 紙な 手 來生 カン 來

よら Z 0 重 時。 複 Ci す る 所 來 弘 あ 手で 紙気 H たど を 82 き

が苦るし 私なひま 人りの 私なな を नाड़े 具作 をしたため 7 いに選をと 20 態度 反: E 力 步 はし 0 つて自分を は 居ります、 同情をも る 付 B ま たら L n 12 あ 傲, 私 7 にこくまでくること 只た 思ないま 私はそ 慢で 水 S 知山 は向意 動意 6 n 同等 カン き 1) た ず 化品 to れて 7 10 202 0 ては ために 歩け 6 が きま ば 7 私於 力 2 は 味み の前 0 L をり 私 ば 7 て居る かるが なけ 自じ 私や V のこ かと先にゆ ま 分がん は 7 n かい しする C 私 らせん。 30 たします。 2 < オレ ば HI E 0 んとに罪人 は 私公 8 36 つとふき 0 位親切り 九 れ 参 カン V. -ち il ば 妙学 面目 來 それ程を 私ないる 7 Z. 主 どと べを氣づ 対な頭が がた V が Z L をきが 思想 思索い 一なの を れ が 女言 15 0 B 7 6

な私を 学気が 心をもち 思つて居りれません、 私たし なっ 今年 えと れ ち L 幸か 0 岩家 75 0 上と事 7 よく 私は 0 女 稲き 申書 本 H ほろ 7 い男に 心だがあ しきつと自 276 他を受う 私 をり 申蹇 私 存だて 自じ IF て居を たがら L は 私 分次 H あ Lo ッまし ま 苦る きつときつと。 あ 本 時意 が 私农 **淚**蛋 き Ŋ 居 殺さ る なたが 度々ござ B 3 ま ŋ 男を 光達の あ L ŋ 0 カン 重 社 たら なたより がござ F ま は つたと 何色 ぼ れ L 年七 を なけ 0 低 れ は 事是 3 た。 知し た。 \* 5 出來な とだつて すっ あず き 知し 2 n 私か 人もな ま H L 35 ٤ 67.70 が あ んでく 少 まし Es \$6 ば す き れ な ることを から から 75 X W の人には ま 京 は たくなり 111-2 6 なは たっく 御不幸で 你多 V きどころ 人是問 5 H す。 妹等 北 0 事后 れ 私は 0 ます。 0 れ 1/1/2 ない 私だ しねたか ととも な気気 私た は Ł し下た 死し は心細 た 問於 ち 云 相差 は 用は ま は生分が 來言 半分分 悲欢 んでく きつ 0 が 3. やう み なが 4 しく かなく 7 of the 75 とも ح カン # 2 45 V 0 < ع 3 2 た な カコ 私 ŋ 愛は 2 易 3 3

ま 5 を n が き な ま 6. から シュ子にサ れ す。 ŋ どう つて は つとき ほ したら、 な ま してく 43 幾度 だん 下倉さ 8 こつと私は なります、 から 私は行日は 7 B ( ) な 、ださい なほり 5 幾 まし、 6 す ま 度 感力 2 んなごめん下さ る ひます \$ お な ま ま より 私なは が 7 B ほ 0 道智 ま で見り は ま泣な 0 な 見す す 李 そしてきつと ところがござ لح \$6 な 又意 ŋ b 私忠 \$6 って はし B カン -5 き カン

も悪 して だっ N 40 北 は. 7 一どうぞく 次? W 6 -尽 つづつ悪 ち 行版 に今日 Ł 0 重かさ Ch しず 13% なし 龙 な ね カコ 幸 重かさ 1) は Ci W 身引 ね こと 子 する < 3 犯影 るるり な D 老 悪い 今け から 白じ まし 行 ま 私な 動 思なか はじ から 1) も) C op れ 京 所言 カン に又意 李 ま ŋ 11.3 ぞ可か Ų, はり月じ な 注 -0 出 京は 17 來 オレ 下系 かず

V ととと け 存だ る 0 します。 話し 招 つ カン たじ オレ たし 7 ふしん ds. 去 ま わ U 主 力》 B た。 あ 番ばんどう ŋ 6 私さ ます たいける 0 故紫 心 73

かきか

年芒時等 供えい づ お人に 味 を 0 玄 私の生れるとき ょ 弘 私は ました。 評 つた事を忘れら 判し 双套 だつたと中 ばよくなり たと申し 卵がくさ 私力 で生れまし 心はあ の卵を二 外で れな 主 あ 主 す。 まり から 0 た。 わ ってく 美し るく Ł 五分 そして 一人の子 まし 夢 0 れれれ い子供 なると 付象 話を ば 辰さ 0

ارا ج かり る通 んなに 0 れ さま よに ば をり 「父はたど今では 云 は ま 世世間以 玄 から 722 るかから をり 今まで 事を 私が 人で いもう早く 學品 ね をり の道樂も人はすぐ 8 ŋ す などとよろこんで T が 炒 ちい す。 身み きました るを定めた た対 方と御 思って 7 んらす は 母は 41 を 心是 九 K が ŋ E あ

> ま す。 杉 父き 樣量 は大丈夫だ、 母は 让 よろこんで

心する ますー it E 裁談は 76 なんて 料な 理り 可办 あ 红 はまるで出來ません。叩なり上手だつてほか N まり 孙 ľ 8 な人生だとお 8 杉 6 食事 れ 7 がに苦い b る 75 本

す

ま

今の御手紙 て御返事 何为 かり 7 花。 ませんでし かっ 10 \$6 方法に K ま 今は日本 がらなんです わ 3 カン 何でも 今は朝さ たんでする、 U 2 つて から 3 ず き はは 炒 はら 2 3 0 U わました を な 0 `Š. -3-な んとに私が すま た。 い付られ ま ŋ お は 杉 5 2 力。 が たきか 手紙質 たの あそばし せんし ts が 三度も まへ夜八時 ので出て んけ わ が 0 杉 いいいい のよ。 そして 4. はほ がけ 手で けてもそは カュ きつ 私 L ŋ 紙質 た 四十 あ んとに の手紙を御ら 办。 いました。 さつきまし が 世も 5 0 L h ち きる つたんで 东 参りまし たなこ なた 親帮 3 世 何产 す 私どうし の為に 0 op 力。 わ。 ŋ と申上あ 和的有品 っませ 父 そしてし は 思ひ は は ŋ す あし たのい 任 をとと に一寸お 御門 んとに んで F 主 7 多 縣江 存 たち 玄 げ L ري た す。私に たら、 昨郎日 めそば さら な B ほ 0 Ľ V 7 L かけ そし は は 5 の夜気 どう んと たの 0) 6 な わ 唯信 カン

> 座さ 番次 みと ź> け 2 おば ま な す 母はとい つて のよ。 思ひと 妹二人の用意は ゐます。 ます E んとに 本党と わ。 そん 私な わし 0 ŋ な L 御二 7 係か 心配 あるら が なく 何先 き なり 6 2 吉

とに 私なけれ 同意〇 の名みたいで いな女がまあどこに 45 7 じよ。 は ま 礼 しんで 甘蓝 ほ ど す 私の父の年 った 事を わ。 あなたが きつとお おる が にほ それ れ 私をかしく N いら ようござんすこ 主 せん 私なは あ なたの つし 幸福を感じます。 ŋ 女 なりま ち やれば 方だに 4 B 0 **‡**6 少しと 母常 ち 3 私大丈夫よ。 01 わ。 ま ょ が 子 45 0) 私なは うて小い 0 杉 私みた 76 いと ほ 猫や は

が 臺所に女中 よ。私は小さな事にも自分の て、 あ ま はいつか かす。 何色 れ で と云ふことを見 カン を を馬 な 私 承知 私な た に犯せ は 一施 に が 红 にかんじ 7 物品 出來な なさ の音を カン 中 ます 当也 んなさる時 日分に 0 -1-1-7 かご ち 0) れ で 理り から 原览 相点 いま 手飞 まぬりま が まし どう 12 とあ は自分 安克心 つつても 仰过 ts B 有品 75

な心がある。

自じ 一派る、

何い 7.3 C

になくの子

女に築き

げ 日分に

勢

71

よく B には

家に節

燃や

すことが出

てを即り

空に人らうとし

すると室に

母が立た

ŋ

ふのは大人気な ち 0 2 たとや な意 な が かつ ひない、 味るに 細ご 君人 さら を が 竹を 1 5 と思っ 思っ 3 TE がつてくれたのは 女と關係 た自じ を惜しが 今迄道樂 たけ 分が れ そ E 0 8 れ 7 B を -년-自らず れ B 6. 自由結婚で 小快に 気急 た 0 0 Z 思言に 單た

思る手で 7 か る た。 通る 0 È 0 5 7 L ねた。 て自じ 分元 見み 0 机の 0 力。 上流 9 K なと自 Ci 子 から 分元

た。

手紙

見みた

K 抽等

ち

。自分は氣分で母に膝つちがひないと思つた。し

力

L

腹は 母は

\$ は 手で

た

ts. を

办>

0

北

---

通引

0

紙を皆机の

斗艺

に無造作に

人い

れ

7

76

た。 75 お そ んで 前きの 自然 時母 红 す」自分は ٤ は窓 んで 0 肩かた がまで 8 ŋ な 0 きり 母は 前点 4 0 10 2 な 前表 3. 合い。 たたっ をし る は てく 自 ثا 日分を見上 母を見お れた たね げ ろ

きら 前來 大意概 お わ 前き 力》 た髪な女だと云 6 0 わ 0 處へしよっ す かつてるます 7 る るだらら っちら ち 手で 40 紙等 15 をよこす いか 女は、

۲

です

紙気が

か

今えど

結婚に反對

しさうな人に

一時學順

處を

た。

盛か カン

ŋ

0

電が

車字

でも

15

は今度ひ子と結婚

3

と云ふことを

Ł ij もよつてなぜ あ んな 女龙 Ł といい 係於 0 -03

自じ子とが、本法

きあ

は

15

は

女に生に見える

さらし

てロさ

がとう

子に甘く

れ いくなど

たと思ふ

0

無也

仕

れ

無也

の良終と云ふ気が

て來き

子の風を一度見た人は、

ゐる

内をに、

自分と〇子は實際運命

K

導かが

0

5

かと云ふ気がし

さらし

いろく

いと思った。

凯

多

る者は

食を探ば

ず、 8

さら云い 理り

思想

ってゐる人も

ある

だら

5

と思った。

-

なる性質は

皆より

美し

愛恋

と自負 8 激情し

て來た。

て話がれ 分え情になった。 神經館 ない。す よわつて 10 はは 和 11 ずの性質をよく ち The same き ば から 少さ をも ま 母は ひどく 2 1 は承知 九 いてゐた。 力。 た 前共 0 ば が 力》 ことは 運流 折 B 痛 パする れ んで 賴性 知し t 0 から 自也 わかって 5 時等 0 j 日分はピア ろ とは 耳 わ は 主 窓り 20 0 K 思想 つて 7 z)» 一 役 順 ねる。 子 ٤ H る から 心配とで わ た。 75 7 3 + かつ 自分だ 來さ な 分だ 自じ 神之 はは 分は るないっとやう た。 さらし 經过 py CY なほ 痛 11 は同気 五 自じ わ 6

> 氣きに る た 入った か から です

₹6 前共 即も悪口を云つてか た

「悪口は云ひまし 6 方をも な も展覧會の時見て カン 勿害 0 時等 た、 は 結婚が L 力> し気にはず する 7 ち p 氣意 らし 75 は V 入っ な たと云ふ 力 カン 7 お友達 る

言葉を 自分は 聞き いても わ ざと さら云つ 今更に 驚か ts 75 カン 母は 0 は 結 婚法 E

さら だら そ 50 15 7 れ 8 ぢ 0 de L \$6 か 前 ts カコ رچ 4. L が 何信 な 办。 \$ 6 B あ V んな女 たけ 5 少さ れば をな ま 選 な女が なくつ 3

7

ますよ ち あ 4 < れ あ 6 C 家艺 15 6 6. から 家 か I は < 妾软 つたっ ムので は 7 て、 7

あ

礼

ち

300

ft!

が

0

思想 自分だ 76 母當 0 さ ん 0 時等 そ れ は 母性 まち 仕 が つて とを **るます** 云 0 てく 20

まし。 山沙 人りに とをお許 の女と わ 再定 ٤ をよろと 愛は U しだけ ٤ ٤ びくり だけけ 思ひます。 を は B 76 がは貴君をは TF U 16 난 なよし まし 下於 下絵 下たさ de ま まつ 3 下治さ 必要 どうぞ私の味力になって 60 まし どら け 玄 し。 どうぞ私を愛して下さ 下たさ 0 な た。 れ L ま ぞどうぞ、 な て戴かいたが -||H-+± てはどうし 4 まし。 間 身分が HI TO 四來心の見苦 そして私一人のお 0 の人とくら かなけ 私は貴村 なり VY 7 3 れ ば ŧ \$ なら W 下系 へると 3 力。 3 30 0 — মূ বুৱ を خ れ 6 15

思ひ嬉れ 前きが 方等の つてゐることを疑は ts る ŋ 自じ のを嬉しく思つ かつた。 く思っ からく 分がは ズムは誰がつけない かつて C子が自分に神妙 はで子 しく思った。 た。 ij L かへ かしも 0 の手紙に同 又文章に内容にあ いなし しくり た。自分は言葉を譃は ららピ子が 時々は疑 なく と思っ かへ なっ たよ のことが し書か 本気で自分にたよ ないではねられ 7 自分は可憐に てゐることを ふり いて 3 あ ズ 自じ る < 0 日分だは H が 0 あ を 0

# 二十五

七月 \_ 亢 目の 午ご 後に自分は 大久保の 林 0

處に行つ

と云つてゐた」と云った。 をし 虚と た云ひだをし いよ自分達は夫婦 がつて折角今迄ち から励って妻にそ L た。す てゐる内に〇子の話が出た。 15 ると林い やんとしていらしたの なる の話をし 3 が、 と自じ たらしきり 「とない 日分はとぼ ひだ K ع 4

は

け ょ

0

云った。 へて見れば 感じるのが馬鹿げ だ。この事質は いくら 6 ま いろの 0 「さらか、さらだららね」と自 てきず 力> L ねた 自然 細君のさら云ふの かし二 ゐるが、二度目 0 C 0 0 考へても 道智 人もきつとさう思ふ 子も亦自分にそれを望んで はその時ひ子と結婚 だ。 つけられない をあたりまへの顔して歩いて來た心算 ば随分園暴な話である。 人はたどの 日分はある。 妻子を養ふ資格が 力 自分達に可なり にあ あまり讚めた話ではないやら の友達にし 7 る不快を感じ わ は と自 ことを信じてゐた。 のった時既に 3 あ と思つた。 変も後悔し まり當然だか だららと思 しようと云ふ気 日分だは てお ッ復讐をし に関係 たけれ 平氣な質 自分がは きた が あると L そ か な ども、林 し B 加 れ 0 つ 力 0 てゐる。 7 た。おが 不快 思つて 自也 によ あ L たら -して 分流 たり いろ 11 は

> さら云ふ 來 自分は〇子とつきあつてゐる内に〇子と自 るか 君の實家との交渉を恐れた自 の関係は から ない自分は、 を結ぶことを喜んでゐた。 又妻子と同様に する

分とならばかし自分はいる らくC子よりもさきに自分は 壓 0 心是 には結婚することになることを知 が カュ ~ 0 0 75 けば夫婦に い迄は斷じて夫婦 け 別に不安は感じ どんな生活 ることを知つて なっ L 7 7 なかつ ねる K B B そ ならな 4. れを感じ カ» ムと云ふ た。 , 6 自分は 4 C? L 0 思想 丁が自 \$>

決ちが

を

自じた。 結婚することに つた。 つた人とあった。 云ひ方の呑氣 た。贊成する友よりも、反對する 番自分とC子のことを知ってゐる 家の人よりも、自分の家の人より さうして恐らく自 その 時也 な なる 0 分为 から し K かし自分は不安 興味をもつた人と不快を だらう」と云った。自分 友によく、「つまり二人は 日分がひ子をり 友より 女を感じなっ 12 カコ せば \$ 力

たり、 ~ 力》 だから自分 K 不安がら 自分が侮辱されてゐるやらな気がす 11 自分の れた 結婚につい のは いやだつ て情 L がら 明ま れ

6

う云はれたことを話したら、 になる。母を喜ばすことは樂だ」と かし安心していく、 に本當にいる子になってもらはな 氣なことを云つてもらつ ること、母の神經痛のこと こと、母の承知したこと、し 翌日大津に母に見つかつたこ 獣つて飯を食つ いらつしやるね」と云つた。 食後をすぐ自分は室に行 のお母さんは君の呼吸をすつかりのみこん 母に氣がつかれたこ 母はきつと今に たいと思つてゐる。 たいと思つてゐる。お前っては困る。自分は母に をかいて、 と、母と議論 つてロ子に手紙を · 3 母がよわつてゐ 母は 力 「あんなる お前き 3 いた。 困る。し からか が好が き は

# 二十六

かります。

年兄が歸つてから話をきめるとい しいやうな顔してゐた。 **仲人には川路さんをお頼みする方が** ふと心細くなる」とか云つた。 0 その後暫らく からあんな女を娘に 神經痛は二日許りしたら反つて 母は た前よりもよくなつた。 不多 不平らしい やうな、不安ら かし のつのかと思 「お前がきつ なぞと云 三來 自分は 一方では

> り見たいやらなことを云つた。見せ やんとしてもらは らさう變なことはない、あたりまへだ。 よささらだと云つ した。母に見せよう 安心し 安心したら それから十日 りしく云った。 程題 なけ して た。しかし暫らくし かと云つたら、 れば 或月の子から寫真をよこ 45 H ないね たら、「之な 見ない方が したら失張 ことがし 風が

しよう 樂しみになって來た」とぶった。 憎くなくなつて可愛くなつて來た。 が笑ひながら 「とうく その 翌朝起きて手水をつ かと思つてくやしかつたけ お前に降参してしまった。 カッ ひに行つたら、 れども、 初きめ だんく はどら 仍长

下治さ ざ る れども に貴君にどの位、 自分は涙ぐむ程嬉しかつた。 私はいろくの事を想ひました。 C 子 やうな気がいたします。 貴君のやうな方が 玄 い。私はほんとにうれしく すっ 私は貴村に愛されるの よく筆がまは からは又、こんなことをぶつて來た。 私はほんとに幸福をし お話したい ŋ 私のため ま 世 どうぞ何愛がつて下 か分別 から 一番ら つてたまりませ んじます。 ません。 私 デぞお祭し はほ しらご け

> まで可愛い 愛は しま ひま 品格を保ちたいとおも なり 來する ないでおとなしくべつて居 柱にくより ないで下さいまし。私はほんとに女王のやらな らば私はその女を殺してしまひます。 いくら ても男や女の犯せないたつた二人だけの間に はもつとお好きな女がござ 君に愛されてほんとにられしく みす。 かつて下さ 57 たうございます。どうぞ他の 女は他にはないと思ひま ます。 叱られても、 押入へ入れら がつて下さ つけられないさきに け ますなれば、 れども どうさ 礼 ひます。どうぞ朝 やんとおなかの 1) すます。 御仕し 内容に 私はそれでないと ま かみついてしま 20-事の邪魔をし L 女に親切にし H 私はすぐい がみついて れども貴君 る 呼で 事の川 晚

一秒だつて我慢の出來る人間ではないといくわ。私だつてほんとに氣に人ら んな位なら て仰有ると 0 とも た。 人の妻には重ねて 気に入らなかつたらすぐ出してしまふ いや出され , C 得て居ります。私はお 私は泣きたくなつて るのもしやくだと考へてゐまし から気に なるもので 入ら しま は ないと云ふこ 方がよ いんで ひます。 なけ れ IF.

はいで云ふのです。そんなことを一々氣にしてゐます。世間の人が笑ふなんて云はれると、いやな氣がします。世間の人が笑ふなんて云はれると、いやな氣がしませんか。世間の人はどうせ別に考へもしないで云ふのです。そんなことを一々氣にしてゐたらきりがありません」

一目見たつて男と關係した女と云ふことがわなるみ がひないよ。い」女があんな風するもの 僕の方が自分のことは知つてゐますよ。きつと かるぢやないか 僕の方があの女を疑ふことも疑つたでせら」 からつて よ。妻も一緒にさら云つてたのだよ な娘をもつた人は氣の毒ですね、あんな娘を嫁むする。 にもらふ人があるでせうかと今だに云つてゐる 「それでも今だに女中がわらつてゐるよ。 一緒に笑つてゐたのだよ。さらして女中はあん お母さんや女中がそんなことを勝手に云 だか。お前はきつとだまされてるのにち 何にもならない話ぢやありませんか。 かね。 変なし

にいならもらふといっだらう。どうせお前のこはさんより知つてゐます。知つてなほ変心してゐるのです」 のるのです」 のもあのです」 のもあれていないなにあの女にまゐつてゐて、費ひたいならもらふといっだらった。 のものです」

「大丈夫ですよ」 とだから姿の云ふことなんか聞くわけはない。とだから姿の云ふことなんか聞くわけはない。とだから姿の云ふことなんか聞くわけはない。

「お前が一番ひどいめに逢ふのだからね」「お前が一番ひどいめに逢ふのだからね」しよ。もら何しろ二十八なのですからね」しよ。もら何しろ二十八なのですからね」しただ。 すった時、自分が自分の力で食つ自分はから云つた時、自分が自分の力で食つけないことが頭にひしつと來た。しかし何になってゆけないことが頭にひしつと來た。しかし何になっています。

母は云つた。 母は云つた。 はかへた。 「自分のことは一番、自分が知つてゐます」とつ「それがあてになれば心間はないけれども」と

.s. れさ るやらになつた。さらして「何しろあんな風 時のまにか二人の結婚を認めたやらな態度をとった。 れるだらら てゐてもらつては困る」「朝から晩までで てもらはなけ かつたのだ」「話がきまるまで來ないやらに かし母はそんなことを云ってゐるうちに何 厭になる」「自分に來てくれなかつたらよ れては困る一あんな女を娘にするのかと思 ね」「家は れば困る 一風はちやんとしてく ムのだね」とか云つた。 れで

自分は、お母さんと一緒に住んだならお母さら、風なんかもさう云へばきつとあでは、お母さんが遊びにくるならばきつと気にて時々お母さんが遊びにくるならばきつと気にしました。

やりたいと思つて。 母を事實で喜ばして後、姿を見て 漢ぐんだ。母を事實で喜ばして後、姿を見て 漢ぐんだ。母を事實で喜ばして後、姿を見な 葉だんだらしかつた。自分は神經痛は可なりひどく痛むらしかつた。自分は

手紙をとつて国を切つて讃んだ。その内にはこびがあなくなつてから机にのつてゐた〇子のは、 は、

「よく考へれば夏中家に居るのがい」のかしらいます。今日だつてかへりたいんです。あしても、いたします。私はどうしても親の手からあなたのどうしても「人であなたのところへずん~~かどうしても「人であなたのところへずん~~かとす。今日だつてか~りたいんです。あしただつて」

野はないやらな離をしてゐた。しかし何時もよ母の様子を見に母の室の方に行つた。母は淋しさらな腹立たしさらな離してゐた。さらして神とさらな腹立たしさらな離してゐた。さらして神とは一般が立つた。母がは一般が立つた。母がは一般が立つた。母がは一般が立つた。母がは一般が立つた。母がは一般が立つた。母がは一般が立つた。母がは一般が立つた。母がは一般が立つた。母がは一般が表してゐた。しかし何時もよりの様子が見いなった。

れ な

感謝

あ

ふとぶ そして

500

女

九

0 結婚が

は

な

雨,

が 考

26

子が

男智

と杉子のま 7 なか て子が生れ

間整

に間で

來た

たら

50

٤

ふことも

いろあ

るる。 きで

L

な

60 カン

この小説の

は

は杉子

と結び 概だに

婚 は

つた然に

に他の女

るも

本當に戀っ 結婚に就

あ

ふる 樂

は結結

してゐ 知山

すべ

30

3

と思

想な

B

志り するも 75 V 0 11 何是 とで B 處 萬族 2/4 かかた は ッ 75 心處で書 婚之 3 真似して B 有も漢族と

とう

つした十二三

0 が

時の寫真

つたが

彼紅

6

ટ

あ

った。

それ

一四人に

自

人员

にと

つて

では大事

は

ち

が

唯曾一

-なことに

は

時にど

0

ち

もわる

いとも

云

る

カン B

B

上

3,2

70

しかし自

分がは

友,

情

つて な

管

はださ 旧に関す 渡よん 此方のお た。 正言 かに低じてはゐたが DO. 野島 彦は だ時 は は杉子に 心心 度見た めら 村町 彼れは から ゆから閉口 一緒に れても 門下だった。 初地 のない れると、 8 友人に誘は 逢っ 7 居為 行 杉さ 子艺 たこと L が カン てるた Ł ふと行く気に to 老 演" に會つたのは常 里がの 聞き 3 カン お島は れ は 6 れ つた から見る事はこ なけ なか たの 3 脚掌 0 カン れば 本家をも 0 で 弘 は友強三 な 知 5 彼記 行 L 机 稀茶 友等 た。 75 かっ だっ なかか 2 つて それ 0 0 れ 階 何な 7 私堂 を 0

篤

彼は仲田 て其が かつた。 0 ば ではなく、 たこと 寫眞を カン もきふ 4 ŋ かっ が 何等 0 かきたく に寫真をく 机の が B はなく 何氣 H あ 6 2 るや 杉な ふことは川來な 前 處 なく 字 とは出來なか 15 の内で杉子 の妹 うに思つ 清い感じ 飾習 何度 行" れとは つて だらうと思っ 0) なか 何度 de 際 云 いたら、 は個ぬけ だった た。 力。 y. してねた。 \$ な L 5 かし か 75 送ぎ かっ 度さ つ き とた 7 5 わ 美し 知し 摩云 礼 L Ł H れ を聞き 寫真 は カン は 15

思想つ は原設被 れ 下かに た。 7 が帝劇 くる HITE そ 男 れ が何の を心が 今に伸 行っつ 田浩 た 待 田 時害 ではないと反 が は 古の 妹 だがま をつ L つて 泉場 れ 岩線 てくるかと カン 安心 0 いななな 彼れ

あ 話はし る るる。 逢 なか 礼 會打 彼礼 は彼 -> な 7 今<sup>()</sup> 日<sup>()</sup> つたり が 7 de de から 0 度と やら 知し 時 あ 岡家 する問 オレ 村高 0 0 たとと ると活 旗陰 ž, のを カシだ を 1113 から あり 友も かある よく思想 8 だっつ 注答 後就 た。 11 公里 が 云 彼然 口》 そし. ٤ 11 にで 記れ 村常 何是 7 を 岡家 カコ は したり 3 一路高い ح 73 0 11 順為 15

から。だつてちつともお嫁にゆくのがいやちや費者に嫁はれたりしょう答がないとおもひます だってどう考へたつてあなたを嫌ひになったり ど、あなたなら大丈夫と高をくいつて居ります。 てめでたしくと思った。さらして微笑んだ。 なくなつてしまつたんですも 自分は之を讀んで母のことを思った。さらし きらして之から先のことを考へた。 0 さよならし

隣人への愛

の愛語

一つになれ。

三つのものよ

兄弟。

# 打出にて

虚無の内を 我は汝に托す。 つらぬく一つの力。 そして生命への愛。

生きてゐるう つく 、つて見た い世界を 8 3

のだな

K

托された

生命生かせよ

との人間。

生きよ

生きる處まで

我は。

今の世にそんなも

のを

ほがらかな空氣 のどかな空気

呼吸して生きてゐる

0

この仕事。

生きよ

何處までも

力に押さい動かせぬ

れて

動きか

権の心は。

健康な子供のやらだ

すぐ又元州にならないではゐられない。

のどかな空氣

すまないね。 ほがらかな空氣。 どかな空気 い呼吸 する

# いぢけて

いぢけ

夏の日。 欠伸して他人に嫌はれる也。 かれるより it

叱られると

叱られると

一寸はよわるが

にとつてすべてであった。

女はたゞ自分にだけ

妬さへ持ち金ね

女は彼れ

にとつては製

てより他、

値数の なかつ

な

为

のだ

つった。

が彼れ

さら云ふ女にいる

女がゐると

彼如

は一種は

かの族

力>

たことは何 し彼は杉子とは一言 から自分の手のといくかも知れな こに自然のつく してはつきりも 心つた。 たい兄と話すのを聞いて、快活 んで B 0 つた最も美しい花が を云ふ頭 平気で 言も話す機會を 云ふ質だと思った。 のわるくない女だ つかか い處に。 な、思想 8 あ るる。 なかか 0 0 为 L

がひだ。自分が少し有名になる時分に、丁度十 ってゐた。十六ならまだ安心だ。自分と七つち 「君の妹」 次の幕のな 彼は本當はもう十九か、二十ではな 十六だ。 まだ本當の子供だ。脊許り大き さんはお 間に彼は、 はもら 十七八位 いくつだ とうく かと思った」 開達 V いかと思 が

K

れない人間だった。結婚したくない女、結婚田 を見ると、結婚のことをすぐ思はないではゐら なれない女だつた。 彼はそんなこと迄考へてゐた。 い女、これは彼にと 二十になってゐる っては問題 彼乳 にする氣に はななな のひと 75

分がの 想的以上に見えた。自分には少し勿體なすぎるうというな ふ女を求めてゐた。そして核子がさう云ふ女 ではないかと私かに思ってゐた。處が事實は ての杉子を思ふのは當然であ やうにさへ思つた。 ないことをする たよつてほしかつた。 さら云ふ は その際、歸つても杉子のことを思はないわけ 妹あつかひし、 W かなかつた。 彼が杉子を見 だ位に感じ そして仲田が、その女を自 馬鹿に て、 L すぐ自分の妻とし てゐるのを勿問 彼 さう云 理り

てねた。 ととさへ をとら の處に出かけて見たが、杉子らしい壁さへ聞 の平静を失ひかけた。 た。反つて益々理想化して來た。彼は自分の心 2 かつた。彼は仲田と話しても 二三日たつても彼は杉子のことを忘れなか た。 れ 多かつた。そして何となく 5 伸 田だ つい仲田の云ふことを غ は H 次の日曜の朝に彼れ t の過激派につ もお子の 日間きも おち ح て話と つつかな ころら は付出 6 気が j

て今より 食ふに困れば人間はなんでも せめて倍も米が高くなれば默つてゐた する。日本だ 0

彼は立つたり、

坐

つたりした。 75

3 ち

0 15

った。

何浩

門かもの足り

40

何答

力

お

0

つも

0

興奮することは

川來

カン

も常然だ。 たのは常然だ。又それに反對するも って皆い てゐるより仕方がない に飯を食へるやうに のも當然だ。 にすきはあるもの 過激派になる。原道 この皆然を何處かで切り 當然と當然がぶつかつて、 だがそれで盆々米がた する 0 ロシャに過激派の起 が問題だ。 切き つても、 ぬけて、古な カンく のの出る まあ、見 殺しあ なる 何忠

げると思い ンや、ト 想が、大震 質りで、 今に事質によってあ 出て來て、 平和にあこがれてゐるだらう。今偉大な人間 したことが用来る。しかしそ んでゆきさうだ。それ 仲なが、田 島はそんなことを云ったが、心はほ その解決を與へてく ロシャには人物も澤山 だが、段々血なまぐさ はそんな事を云つてる D きな影響を受けるだらう。 ふ。何處か思ひもかけない處で ツキー以上の人物が今に頭をも それが 八八八八次 る解決を頻 の希望と一つになれば も當然だ。 れるも ねる 方に、加速度に進 は想像以 へてくれるだら しかしもう皆い だらうから、 自己 分は 世界の思 ち =

居を見ようと云ふのだつた。彼はそれに氣がつ 村宮岡家 3 なかつた。新らし とは る てはるた。 神間 のものを嫌 始んど文學の話は 間間志で云つ のなり悪口の のだから、 そしてそれを迷惑にも思つた。 それで説明掛位に彼をつれて芝 ってゐるなぞと云ふことは知ら 云山 彼もきつと見にゆく つ いものだから、それに で法科に行っ 元 なか より りそれ な文學を 仲祭だ てねる だらうと 評學 は彼れ

つた たのだらう。 15 5 き さらにも見えた。併しどつちも自分の方からさ お蘇儀して相手に見くびられるの 彼は村岡と 15 思は のは事實だ。しかし彼は自分の かい脚本をかい お際儀しようとはしなかつた。 斷る氣には れるのも と顔を見合せた。剛方がお際儀 少なくも もら認めら なれなか やだつ たが、誰にも顧みられ れてる は彼より たのだらう。 四き 力から頭を 仮は近ったった。 世際に いやだつ 政はない。 したた なか

がふ さげるには、相手を とふり返った時、 って何か云つてゐた。 お際儀せずに村間は通りす く見てゐた。 は友達と彼の方をふ き 彼 快总

た。 から伸田が、妹の杉子とやつて來た。 「もう、君は來てゐたのか」 あい、 一之が野鳥古だ。僕の妹だ」 二人は默つて丁寧にお解儀した。 寫真よりはずつと 人間らしく なつた そんなことを云つてゐるやらに思つた。 あ だが若々しく美しかつた。 れ 少し前に くだら を感じながら顔をそ な い脚 本をかく 奴" ると、向影 は 2 思想

ŋ

見えた。 子が芝居を感心して見てゐるらし つた。仲田も感心してゐるやうなことを云った 野島は を感じた。しかしそれ それはむしろ彼にたいするお世解のやうに 杉子とは始んど話をしなか いものは、我々に近い感じがす は無理り do ない のに、不愉 かった。移 とも思

「矢張り新ら 飯を食はら そんなことを仲田が云つた時、 ね 彼れは 别為 に反対

が

あ

れ

が野島だよ」

仲質田

はさら云って先にたって行った。三人は

してゐるやうだつた。 じ鈴頃の女の人が居る に注意して聞いても し始んど饒舌ら る 向数 ひあつて を別に氣に 飯い を なかつた。そして二人の話を 11 食 たった。 してねないら **ゐなかつた。それよりは** と、その女の方を注 仲な知 0 妹を かつ 野島 0 2 同常

た。 今日は何一ついつも仲田に そし かつた。 笑ふと彼は幸福を感じた。 つて、 て饒舌つた。それが又彼には卑し へたが、心 か聞えてもか のも も美し 野島はさうはゆかなか つも伸田には不遠慮になんでも云へ ることをこだはらないではゐられ て呑氣なこと許り、い あふれ出て來た。 かし彼は心のうちによろこびを感じ のの悪口も彼は思ひ切つて云へなか のようこびはやくもすると言葉とな つとだはらずには云へなかつた。村は 11 いつまでも其處に腰かけ つった。 やがて暮のあくり つもより調子にのつ 彼れは 7 杉子が少しでも 杉雪 いやらにも思 杉子 な 子 かつ のわ の誰気 きに

子の顔を見る機會を もう芝居は気になら 二人もあとをついて芝居を見に行つ 杉子は あわてて立た つくることに苦心した。こ かつた。 たゞ何げ

そし

大宮は彼を親し てそのなが或人

は前に復讐を受けてゐる

だ。

君等

程度

ょ

いわら

宮津時で 前に

のある作をあ

つつめ

のて本を出し

た

時計

九

してね

7

だ津

田だ

あ

君意

10

隨分感心

か自分の本でも

川だす

やらに骨折つ

てく

んざん悪口

云

は れ

12

つてく つて

れた。

以はその

泣な

きた

程大宮

なく

6

7

人間は

2

思意

8 「人生は空か 知し よろと K を我等に與へ 8 知し 0 れ よろこ 75 V が、 てく T そして れたも Inf E 處 色即是空 カ 0 E 讃ん 力

作物に厚意を見せ、かつた。お五に尊敬 認さに 7 は かに ことを思ふと涙ぐみたい氣さへし 彼は家にぢつとし 5 行かな る彼を慰め ち E れ で水き ねる 0 お互に尊敬 友情はそれで 6 事は彼れ 友は小説をか Ł 彼のものよ ムがと思ったら、 36 仮を時に淋れ 世間以 してゐた。 ち 7 は 2 9 が悪な 傷乳 あら ること カン かない気に ŋ いて少き つけられるわ がかっ れな は 大宮は殊り を K 4 云 0 L か 矢張は た。 3. 43-な 0 野島は、 た。 ~> 5 た。 111-11 80 H 何定 は が L 3 間以 5 淋点 彼豹 カコ

> ちで感謝 村さんの は、お は 7 大宮は彼が でゐた内村さんの本などを見せ 云ふことが尤もだと気がついてあとで たこともあつたが その期待を 友情に感じ 30 互に慰めあひ、鼓舞し 互だい 一に手きび もの を愛讀 來たのを喜んだ。 なほ た。 友情のます しく批評しあって腹を そして大宮を自 ですぐ たく してゐた。 75 なほつて、 あ つった。 と決り そして今ま を た。 分法 \$0 勿論、 ぼえた した。 大宮は内 知ち 0 立たて ある 2 営とし でで蔵 相手 0) 時等

野島はそ 思った。 Z 大宮の書齋には以賽型 彼等は驚の ふ字が新にかる 然さ れ 九 れ ども疲る E を見て 工 水 如是 れ 充質 ず を供 1 翼を れ -步流 望の 切雪 ٢° 8 張は 0 2 £ ŋ pq 8 7 B 7 1-0 登品 はつてあ 倦まざる 学 しは新なる 力强い言葉だ つつた。 力的 し を

は

五

つた。 二人は文境 彼れ は 又芸は L かし 杉子 0 5 のはない カン Z のことを cho o 思想 3. 17º 口が達 同語 不 時に U. 出汽 化 云い す 事品 U 會和 話 カジャ なかか op ない

> 話をし 讀んだ本 12 ば なら ない の話などし 什儿 事 ずの困難 た。 そし ない して自分達の しかし希望の多な なけ

10 安恵を 野島は った。 は實際自分を信じて なか その みに を世間に知ら 自 彼れは 彼はそれに 感じ す 15 雑誌に小説を用すと、 も亦そんな気がし 來了 ぐ気が たと話 かし毒素は 何声 物質論者ならば、 その話を聞 時等 ない か毒素が生れ 成門を 大宮は今朝 7) わ れることに 6. た。 力ち克たら 意い ねる 4 t= 味す たと云ふ 炒 7 時等 ある かい カン 雑誌は が はく その一言で なるの つった。 か 嫉妬 矢張り少 小問 雑言は とし 彼れは のだと れな 力。 つた。 記家としての 有名な から小 大宮は 自信と そんな名のつ ち 又差 おは雑誌で、 がひ 大宮は 思つて見 に時々不 淋漓 説 の成功 0 を 自然 脳等

と云つ な が が is 最多 カン ŋ 7 情 た。 が 出 ij 15 彼は大宮と希望 此表 するのに気がつか 6 W 0 ことは彼れ ある 人に 注 一射だつ ょ の詩素を消 0 0 あ な た。 る話をし、 V わ 分だ け は自分な 氣雪 ががあ はゆ そし っる

來るだけ他 け るも は頻常 ることは くなつ 「君まの もちだ 時時 仲なただは れ 云ったって聖人や、 じることを行ふ人間が好きだ。 の波瀾 外さん だ。いつも損をし L 矢世 嫌 出 不意にそんなことを 7 かびだ。 來 な人間を尊敬す は 帰の為に浮き の運命を尊敬 73 ひろひよみ のやうな方を」と彼はふ Vo 何處か 正義の概念の强 かり それ K ないこと許り考へてる 沈ら から惨酷な冷たい人間 人に みする人間は尊敬す 0 するも 出 やうな人は偉 반 の面白味が ts のが 为 かった。 か好きだ。 L でと云ひ カン 出でな L H.c 强? た

かし この時、隣りで杉子 カン それ はすぐ消えて、 L い笑ひ 向烹 5 室に行い 産 が 聞意 州えた。 つた 6

5

だから

ね

よ。 律の基礎は随分白蟻 「君家の 僕は迷つてゐる。今の政治家 の幸福を樹立 性想はどう 目的は世 の政治家はどう 7 な 界かれます け た れ たから ば の平和、人類 手を そ ならな れ れ を支援 7 0 むる 考 いこと かへ、今の法

気気が

6.

7

分 3

わ

聞きず の幸福

に國をに

B

わ

る気もし 運命を今のまゝにして それで皆議論は多いがね が、 い。第一官吏に V つて V 0 0 だらう。何かに動かさ 學生 なか カン 知し 本質な つてね それ は自じ ない。學者 ち 0 見かく る。 富家 識さ うつと は カン わ 0 不多 ち \$ \$6 カン L なる気も かしそれ 平心 cop わ 5 つて になり Da 0 , or ねる 3 3 いて な くことのよくな 0 室にこも、 ては い。實際、 殊に たい やらでわか をどうしたら D> ないし、實業家に んでゐる人は少 食 **ゐるだらら** ds. つてゐる な 今はの つてね 10 が、嵐 人员 の法科 が 番! な 0 13 0

皆その たか、 仲ながた なんでも 0 田 人のも 話をぷ い野島 がら つてゐる價値だけ ٨ 30 つつとやめ は ぶつか 0 空でで れば 開きい た。 い切り 競揮出来なばわかるだらう。 7 ある 0 が わ 7/2

0

11

歸か Ŧî. ŋ 7 はとうく < 六 野島は書迄 りと見えて葉蘭を油紙につくんで持つて ない気がして 間さき る 0) 逢あへ 旧あ から ら杉子が、 四片 5 ta 7= つ角を右に曲 力。 仲祭 つた。彼は 彼れ 生花をならひに行っ 0 家を解 不意なのでびつくり な 0 L だか た。 すると 杉镇 子 歸然 0) 7-た 15

> 減にあ して、 した。彼は何か話 L た時分に、杉子は近づいて いさつした。彼も カュ 立ちどまつた。そし つた。 L 力》 もあわてて丁寧にお際後でして娘がついて水で少し微笑み加いて歩きだ け たかつた。 気が L かし言葉 歩き

杉子と てふ た。 L ŋ 11 カン 力》 し IJ った時 の健乳 ぎた。 10 3 かなととが、急に彼を別人 もら杉子の姿は 彼れは 夢中である は見えなか 北周

0 6

活になら のない 野島はこの銀持を自家に歸ってもなってゐたが、女をまだ知らなかった 質が、戀する者から厚意を見せら が質論者に云いて くなくない かに生ずるら っなけ 者に云はすと、ころに ならない。 い。人はその 野島は二 何為 れると、 カ 時自 知し -[-6 血される物 快台

てそ なく 氣には い気が た。 た。そして誰かに杉子のことを讚美して話した この地 れ を老 72 れ ない。彼は自然がどうして惜し気も いさせてしまふか 上京 彼はもう杉子のある人生を罵る ح んな傑作をつくつて、そし から もつて

近款 とも 6 ぬきる 感激 に、杉子の L たい氣になった。 彼れ は 日に 0 本党 やらな のをなる 女 0 日記にこんなこと 0 内容 E 25 る 殊記 に自じ 分光

無邪氣なあ

いさつをした。彼

も丁寧に

あ カン

3 げ L

彼を見る

つもの人なつ

れしさらに笑ひ

ながら摩高に話

彼れはそ は発

後伸田

の虚

に三四度行ったが、移子

そんな話をし

たら第一常人が

つて、

度を

べつた。

その時杉子は四五 學校の歸りに二度逢

人に 7

なかつた。杉子の

ことを知 B つて安心した。 いしいます もその 男を輕蔑し

と思想 をは たり、 てく 面也 と彼れ 5 を氣にしたこともあつた。それやこれや考へる K 目的 男 又自分の女達で女のこと切り いれる人が いつた。 2 は論ごろの娘を ない ろく土産をもつて來たり、 きり 歌留多やトランプをしたがつたりかるた そして妹のことを本當に 感じることが出來た。 分に話もないくせによく來て の夫になってくれればい」が つ親や、兄や、 興味 どら 手質 思ない、 姉の心配 かして真 を をよこし ッする ともてな

競ゑたる狼がすきをねらつてゐるやうな気が 運命が許した最もよき人を選んだ。 か L V たた。 かつた。 だけ、 から安心した。杉子のことを思ふに かしずに彼 自分の妹より何層倍美 彼れはそ の心配をし 0) 妹され は馬鹿で な いわけ 6 彼はその時 カン 75 わ か に從って からな W 0 た かな

度あっ 仲田は友達づ 母は人づき やうにも見えた。 お世解を云さ つきあ し、若い人達 いる人で、夫の ひの多 は れたことがあるが、 い方だつた。 も何窓 0 くる 無いない 田だ 0 0 0 伊坡 をよろ 반 殊に仲奈 がに二三 20 かっ 彼常 ح 無なおれたが、 の友達とう ひに行 15

處には殆 は無愛想の方なの んど出て來なく でい 0 頃は仲田 の母は彼

> 彼れ 7=0

ある日の

晩大宮の處に

あそびに行つ

彼就

は實際うれ

D>

0

結ちな 打撃であった。 ことを自覺することは、 たことがあつた。 とを云つて母にとり入つて、首尾よくそ 原を射るのには先づその た男の話を彼は 彼はその時可 今の彼にとつては少し いつか、大宮 母を射よ。 なり り不愉快を感 から とんなこ らいないと

七

は な < 6 け 考 れなけ なか いと思ひた ればならなかつた、又よろこびでなければ 彼には結婚することが二人にとつて幸福 へつた。 てもたまら れば、 が 杉子が自分の處によろこんで來て かつた。 彼の自尊心はむしろ結婚したく ないことだ。 だが 彼は杉子を失ふこと で な

う。 いく人だと思ふ とを知つてゐ 四芦 は そして彼が節る時、 開け 「その 杉子を練して

どんな人か從妹の人に聞

いて見てもいる。

人なら僕の從妹と同じ學

校

12

ゐる人だら

たら

聞

いてくれたまへ、

くらご言

判別が

わ

は友達では

ななか

つた。

しかし大宮は杉子のこ

25

ることを白狀した。大宮と伸

大宮が送ってく

れた時

い。その人なら中々綺麗な人だった」 るくつても、 「僕も一ペ 中々ではまだ不 、ん從妹の處で寫真を見た 僕は彼女を信用 服力 がだれ る Z. 知し れ な

二人は笑

「一、二年は大丈夫だらうが しかしまだ十六だから とも かくうまくゆくとい

島のくるの 云つた程 に杉子を讃美しに用かけ らうら が無別気 ちあけたので、その後も時々、大宮の處 de が、杉子の話には別口だ」と 女気 だから た。大宮は友達に、一野

(373)

て大宮の今度そ ことを祝 そして自分達の勝利の道が近づき 雑誌に出す作 0 6 つくある を信

とを反省した。 歸りに彼は自分の人格のあまり上品 勉强 なけ 自じ 日分は杉子の夫に値 ればと思った。 L CN な な V B ح

B そして今や、杉子自身にその 仕事を理 なった。杉子は彼のすることを絶對に れなけ をそのま は自分にたよるも 緒によろとべる人間でなければなら 自分を讃美するも 礼 がし、讚美し、 と杉子に思つてもら ば ならなかった。 ぶちあけても を要求してゐた。 彼のうちにある傲慢 のを要求してゐた。 世界で野島程偉 役をしてもらひ たじろが C た か ず に信じて 0 た。 つなか 自っ **☆**>

云かこと カン 1 かし彼は自分を顧みる。そして自 まり だらうか。たい自惚にすぎなくは を思ふ。自分 に露骨に知らな しかしそんなに偉 0 の力なきも いわ 分がの け 0 だと 尊敬い は

L は日本の文壇の かし自分の現在の仕事を思ふと、 先輩を心利かに輕蔑し 彼かから てる 以小

0

はない

杉子は

はまだ器い。

四年たて

ば俺だって今の

作れ

上とは云へ ない気がし

た。 トイ、 は 彼はイ 自也 41 かと思った。 日分が一體文學を そんな人のこ とを思 ストリンド やるのさへ、 心ふと情は ~ ル け かない気が 僭認を ٢, ŀ 0 ル 6 L

上って、 が。 世界には嵐が吹きまくつてゐる。 が その ほし )真唯中に一本の大樹として自分が立ち 等意象 一歩もその 分。 嵐電 に自分を譲らない、そ 思り想象 0 嵐

力

歩きなさ な人からは たを何處までも がついてゐます。しつかり自分の信ずる道をお 得る方です。あなたの誠質と、 たけ 一妾はあなたを信じてゐます 杉子だ。杉子が自分を信じ そしてその力を與へてくれ オレ ば出來ない い。あなたの 軽度さ 生長させます。淋しい時は安 れます。 使命をも 道は遠く、 だが してく 0 つていらつしゃ 本気を る あ 0 なた あなたは馬鹿 な れることだ。 た は 11 勝利を あなた 6

した純粋な杉子から。 彼は先づその資格をつくり から云つてくれたら。 あ の美しい、清 ったいと思 つた。 い、生々

> 懸するも 云へば 青年があるやうに云つて ない は不安を感じないわけ それ等が杉子に気がつかないわけ いには 六だとは思っ れない男があらう。 彼乳 とも はそんなことを 美しす いつか仲田が妹に手紙をよこ のの不安を感じ 限らない。杉子は男の注意を惹か なかつた。そして十七八で結婚 できる。誰か杉子を見て心を奪 仲田の友達は可 思わっ にはゆ おた。 な 7 は見る 6 かな わけにはゆ 今思ひ たが、杉子を カン は なり 0 な らだす。彼れ た。彼れ い。さう た不良 かな カュ 12

問しさを心配した。 美しい女には思へ 其處に尺八をならひに に近づからとしたのを思ひ出し が齢でろになってから、いろく 妹の處にいろく 國に行つてゐた。今年二十一になる。 のを感じた。妹 彼にも一人の妹 にその男・ さを心配した。 と話 彼れは が琴をなら するのを見ると、 そして妹が がるて、今は夫と一 機災 なかつ 行つてゐた男が の男を嫁 を とり ひに行つてゐた。 が笑 にくる た。妹はさら L の男の人が妹 かしそれで 2 U あ 彼は外 る不安さ ながら否 緒に外 、その買う 時々來

六

仲田はたち上つて、まもなく手紙を持つて來

「今日偶然、私の誕生日

にあなたに三月

かぶり

-6

とは 私 あなたのことを思はない 二人にとつて最大常 とは思へないのです。二人が一つになることが あ 50 だけ をか」し けることを り、そして二人を逢はしたことを、 はたらいて ことは出來ないのです。其處には なたに値しないも その命令に從ふと云ふ理由で私はこんなあ 骨折ることを命じてるるやらに 0 しかし私はあなたなしに生きるのは淋し 私は何にも云ひたくは て戴きます。私にはあなたを赤の他人 つてくれたことを、 ませんで ねて、私があ 0 分 です。 7 があなたをつくり、私をつく たことは、私 一福であり、 清いあなたに もう のと云ふことは感じてゐま 私党 自し では誰 感じてゐて下さる なたを得る為に出來る 気がこんなに ではおられない それでもう一 あ 叉をれ もま 傾かの意志 には無視する かく にはたど の運命を傷つ 私なは 思想 けま が何意 ま 0 一度手紙 無意 やら 6 る 6 43 私 の偶ら 强了 カン 6 0

思いますが、はいていた。自由につかん 來て下注 處にくるこ します。私の手に歸る ことは氣に 仲なた いなたの 種は 思想 につかんでほしく思ひま 山は野島 いて、泣いてあ 気急 幸福さ 0 とが 6 私も男で 四のよみ上 道をきよめて待つてをります」 3 だね。 こんな手紙をか あなたにとつ 0 芒 ないで、 んでゐます。 馬鹿か のが本當でし す、あなたの意志を なたの手を要求したくは げ だね。 のを見て云つ あ す。 なた ζ あきれてし 私な あ 0 0 です。私のや たら はあなたの なた 一番幸福 録っ が と尊重 私なの 喜 7 老

野島は自分の まつて、妹の方を見る な気が 「君家の ある だらうとこはがつてゐたよ 妹ちゃと んした。 へんな目をして、妹 さんはその の滑橋遣を見せら 男の人を知 0 いで、いない に逢ふと立ちど れたやうない つてゐる b も氣意ひ 0 力。 75 p

九

「手紙を見る つで移子に見 野島は自分も杉子に いと思 世 つった。 란 TI 0 7 かし 0 可哀さらだね B な風に思はれ 手紙な だと思った。 私を記さ の意 ては 规

> 「さうか知らん。それ程不真面目な人ではなとを反つて幸福に思つてゐる時分だらうよ」 他然 Vo 0 妹も が ٤ 十八に 結婚して、妹、 その 時分になったら、こ でも なつ と結婚出 たら見せて 來なか p 男 つて は \$

處がその女がふとした病気で死 たない いと死ぬやうなことを云つてわた奴 ある にくらしてゐる の時は氣道が あてにはなら 女を夢中に戀して、その女と結婚出來な 内容に 3 7 op 0 やらに泣 んと 細君をもらつて今では幸福 僕の いてゐたが、半年も 知つて んだのだ。 ある奴勢 があった。

うしかしその女のことを時々は思ひ出すだら

50 「しかしその女 ねる うなも þ よ。皆、自分が の資格さ 男と女はさら 遺布の上に現 IJ 相手は豊布 チェ だっつ はたどの女ではなかつたらら、 相手は ~ たらう。 7 れは 5 なけ うちに夢中に 一個でする るのだ。 その幻影をぶちとはさな 懸する しかし ればと れば かな は云へ 他の戀 2 なる 7 の天才 のだ。 テ 性に質ら K 0 ががは、一般ないない。 では てど Z) は憲

あると、彼は腹のうちにあざ笑った。 出でか 「君達はまだ本當の日本の女を見たことが ぐきえ にも云つてやらな ははそ れを聞いて、 そして日本の女の悪口を云ふ 相變らずその話をしに いと決心した。 大宮には杉子のことは 。その決心はす に大宮の處に B ものが 75 何答

多に達ふことが出来ないだけだ。

いからだ。見ればもうそんなことは云へなくな

はその残ちにきないとの出来ない人に逢つ彼はその滅ちにときがあることを考へるやらなものだつた。は実際にゐることを考べるやらなものだつた。は実際にゐることを考べるやらなものだつた。は実際になることを考べるやらなる。とば、字が目についた。そして目につくとはつとば、今後、今日ではまだがなる。そして目につくとはつとした。しかし彼はまだ婚んど杉子とは一言も言葉を交さなかつた。

伸田君はうちにいらつしゃいますか」。田來た。

「お花の稽古に」

とつたやうに嬉しかった。自分でよく言葉がかけられたと自分で感心した。そして彼女は自分意識でいるないと思った。

話した。彼はいつもの三倍も元氣に仲田とを空想した。彼はいつもの三倍も元氣に仲田とを空想した。彼はいつもの三倍も元氣に仲田となった。

た。 もう心をもやしてゐるのだからね。 かいないに t, 仲なた 本當に世のなかにはいや まだ十六になるか いやになってしまふ」 に手紙をよこした奴が、又手紙をよこし は 何色 かの話の途中 なら ない無邪氣な 75 奴がゐるよ。い たまらない な女に、

Л

彼はその手紙をよかつたら見せてくれと云つ彼はその手紙をよかつたら見せてくれと云つ

欲しいと云ふ躍さだけをたてにして要求してくれ。 女を物品かなんぞのやうに思つて、自分がね、 を物品かなんぞのやうに思つて、自分がらるて、相手の意志をまるで見てゐないのだから

うりょの 卵 ださうだが、どうせそんなことをすて対し をきてれずはどんな人だ」ではしていたいないないが、

|文士の明ださらだが、どらせそんなことがひかけて、

らね 込みがちょくく した考へが出來るまではね。せめて らないと思ふ 自分で進んで結婚したいと云ふ氣が起るまでは する權利だけは當人の為に保存して にもう結婚 ゐたね。僕もまだ十六に ね。君も君の妹さんの結婚には随分心配して 芝はね。そして結婚と云ふことを本當に知 分で男のよしあしがはつきり 「見せやしない。 それで君の妹さんにその手紙を見せたのか」 君は 僕が握りつぶしてゐるのだ。 題には今からふれさしたく 別だが のことをそろく心配しなければな ね」と仲田は笑ってつけ加い ぎだほ ある やになるよ。もう、結婚 0 切響 だからたまらない。一 んの娘だからね。そん わかるやらに ならない妹の な もう少し獨立 おきたい て夫を選擇 せめて自 の中

75

わざとそんなことを云つ るるの あ だ。 僕が つも 妹らる へん戀でも を好き た 0 な カュ と思って腹が して見ると を内な マ祭 が立た L 7

と思ふと僕 許り考へてゐるも てる て見るが つては が居るだらう。 つて一人の無垢の處女をねらつてゐる 本常に失憾するも 恐ろしい気が つてゐ 「道樂者にはもう 類して、 だけど、 かる i 君 る E そして彼女はそれを何 よ。 一人の女を多勢が 8 8 0 又それをのぞんでゐると思ふと、 ムの はいやな気がし 0 女も同じな 日分がその一人だと思ふ 遠思せ する 5 は 出版 カン 失!!は ね。 総は のもあるだらう。 -|||-± 0 わ 随分済 から ずにぶつかるだけぶつ よ。 しようとか、持巻金をあて P その女の 0 75 はする だら から 弄 叉をあ 内容 L 想をす 积绩 ٤ な ぶこと許り 思ふさうだよ。 8 ま はいい つち いよ。 皆なな 知ら 夢問 3 しい 思って たる ٤ ろ な وثه L ると思ふと 付金 田 ない なほ が もので、 N 6 な 2. カン 丰 自し カン 九 いと もた こと 考が 90 然光 見る 木賞 4. 0 10 力 ts op 奴ゃ 75 だ 0 6 ٤ それ なけ 礼 かも は

云ふ傾き 選んでく 男士であ 處でお 何處か 分の上記 角力をとる やらに てはたまらないと思ふ 三疋 どなになって死んでおちてくる。 えてゆ の雑な 扫。 しとうく んな 多意い は ち 知れない。 るなば、 お互に飲るすぎてるては国 は 野電 心こり、 氣き かも知れ 7 に書をかくこと あ 布の上に書をか き、 がおひ 工蜂 形器 侧岩 相索 しのある つって、 まり相手を見なさ れれ 脳の殿堂、美の殿堂 お 互の心 が一の す 押手の意志 懸もあるだら いて がとべ る。 引かき 最も人 正になる。それ それ ば ない。 想記 41 そして H 蜜 あ カン 重 峰 ムが、計言や合色 が 人間として がま 雄修の あ 交差が でだけ 思想 もら そして 利益のよ 0 る。 < 710 受 500 の歴堂が お互に出來るだけ His むるやら 0 高くとぶ、 務を果すと、身はこな 6 深るものを愛い 他 僕には 数学が -3-٤ 加をす 際意 加益 Ĺ 優っ は雄 布は最も美し きる。 は わ 意。 なるの かしそれ はら 総は仲田の 40 ちが へり、 4. 五景 人間と電蜂と た男を 峰等 奴智 時害 思蒙 それ ふと で の特別 から 川來な 最後に二 かしさも 來 内の最も だまされ 話作 で一人り は でしく自 思なる。 と彼女は 力. するの を無数 は 段々消 競走 があ 自己 だと 其子 い人と さら が 處 そ 3. から ね 念を が が

が ع 野島は自分で云つてゐる内に、 は思想 わからなくなった。 は ね

75

んだ

712

わ け

大宮はい Zila

信号の る地まで つけ と云い が氣になり、 しても駄目な時は を馬鹿にする權利は 270 知ら 無なと たく かく なる なる 別言 なり、男女の 進むべきだ。 総はは のものが 相手の運命を自 のだ。 0 だ。それ 压湿 を 仕方 緑を馬 知ら 我々には 關係 れでこそ家 戀があ ないが 自分の運命と が歪になるのだ。本 庭にするから、結婚 れに 人が 庭と云ふも 人。人気間 かし駄目にな それ むす はどう (377)

「本常の いと思ふこと 知らす から 來た のも、我等 任: 事 一つだ

野島は大宮の

口台 0

からから云ふ言葉をきくの が、鍍金をつかまへる

0

ないも

不言

正な思

るも

るりだつ

人院 ので

では は

「さらさ。 美 L 6. 女祭 に、不 JE! な男 末よ

ておるの するのだ。標ではさら唯一と云ふことはないの なにはすてても割手をさがし に一人きり ときまつたも とつては 暇で その人にめぐりあはなければ戀は生じない は世界には何千、何萬とゐる。だから自 つい逢ふ た片手間で澤山だ。 澤山だ。むしろ逢は たじの だとして見たまへ、齢ごろになると しかし無の相手にぶつかる位は、 続き 0 女 程、彼女は世界にごろくし 生きるの やない。彼女になる資格のあ だ。 継が盲目と やうに見すぎることを意味 る 男 又毎日の仕事をし たまま ないでよさうと思 から 歩かなければ し彼女が世界 見み 元れば戦に

「しかし」と野島は云った。「だが 一生彼女に逢

たら、その人にとつてその女は唯一になるだら ないとも限らないと思ふの 僕の如つてゐる人に、もつとい や、それは布があつても かしかいてしまった布は、 でないか ある人に懸される資格の 3 知れ -畫為 なか だが戀して 0 からない信とは ン女に逢は け い結婚する ない人だ」 ある女

> と知り 氣きに い二人で心中してしまった奴があ つて、 いくらでもありさらに思ふ。女だつたが、それ とである文はたから見るともつと なれないと云つてゐた奴が その女と結婚 うあひになって、 の出來ない事情の為に、 その内に深く懸してしま あるが、 ふとし

い仕事が を見るの すぐ が変利口ら よしてゐる奴も ても十年たつても同じ女のことを思つてくよく 中しか あれば、自分の戀してゐる女と無理に結婚 V いからね。 世はさまんべだ。 しかけて未遂で助かって、まもなくお五に顔と、他きる奴もある。結婚出來ないとぶつて心。 親の云ふ通り結婚して、幸福になった奴 けて未遂で助かって、まもなくお丘に もいやになった奴も つと自分達には い。要するに無だけが人生ぢやな 加か きる。 が減に結婚する 中々理窟通りにはゆかな しかし大概の人はい しなければなら ねれば、五 のだね。 それ 加加 して か 8

6

「それはさうだ」 ts かつた。 それで話をほかいむけた。 彼はもら仲田と戀 の話は

宮には自分の氣持が本當にわかつてもらへると その晩、彼は大宮に随分逢ひたくなつた。 大智

3

思った。 とをよろこんだ。 大宮は 5 5 にゐた。 そし て彼が來たと

美しい方ださらだが、性質は無邪氣で、 で、一緒にゐるとへんに人を愉快にさせる性質 いと思ったよ はそれを聞い よ。器量は、 「あの人のことを聞いたよ。 ってねて、 君は不服だらうが 身體の隨分い、人ださうだ。僕 なほその話がうまくゆくと 大髪ほめ 一人並よりい てね

いさ。 あんな美しい奴は滅多に あの女の美しさはさら他 出あったのだ。そして話さへしたよ。 今日實は仲田の處に行つたら、 の奴には 門別

るらし はないのだ。方々 「君にだけその美がわかるのだらう」 しかしね。その女の 美がわかるのは僕だけ もう結婚の申し込みが あ

田<sup>だ</sup> の戀愛觀などを話し それから彼は女に手 子紙をよこ. した男や、 仲が

氣がしたよ。 んか誰でも てねたら、 0 いやになつてしまつたよ。 は馬鹿氣て あの女も碌 P る以上につ だ。そして懸なんか つめ な女にはな つからら あ 0 だかか んな兄貴をも 80 いに同情す

「下手な點では僕もまけないよい

「暫らくこなかつたね。この前の日曜に來るかでなり、彼の來たのを喜んだ。

て、云いわけした。

て、云いわけした。

な気がしたので」五分の一位本當のことを云つな気がしたので」五分の一位本當のことを云つな気がしたので」五分の一位本當のことを云つな気がしたので」

「僕は出無精でいつでもだかなく來てくれ給いと思つてゐるのだから。遠慮なく來てくれ給とい「人」

しな。彼は仲田にたいするこだはりがなくなつた。彼は何田にたいするこだはりがなくなつた。

るかられ。あはゝゝ」

「僕は下手だからね」「僕は下手だからね」

「ともかくやつて見ないか」「ともかくやつて見ないか」

二人はピンポンをやった。彼はちっとものり きつけられた。そしてやめようと仲田の云ふの きつけられた。そしてやめようと仲田の云ふの を心配する氣味だつた。

というまくないね」とかし着も見かけよりはうまくないね」 いかし まくないね。しかし着も見かけよりはであるとないれ、見かけより」 「あんまりよくもないね。しかし着も見かけよりはうまくないね」 いなうまくないね」 いなっといれ いっというないない いっというないない いっというないない いっというないない いっというないない いっというないない いっというないない いっというないない いっというないない いっというない いっというない いっという いっといい いっという いっ

「丁度い、相手だ。妹とやるとすつかり跳着されるのだからたまらない」 これるのだからたまらない」 これるのだからたまらない」 これるのだからたまらない」 これるのだからたまらない」 これるのだからたまらない。しか し が子は出て來なかつた。 しか し で がます 〈 空虚になるやらに思つた。 もら思ひ切つてやめようと思った。その時態もら思ひ切つてやめようと思った。その時態もら思ひ切つてやめようと思った。その時態をもう思ひ切つてやめようと思った。

おいさつをすませたあとで、仲田は公つた。意に一道の光がさして來た。

の」 「ピンポンがしたくつて急いで歸つて來ました の」

「それは丁度いく、野島君は随分うまいのだから」

「諡ですよ。 仲田君 よりもつと 下手なのです「諡ですよ。 仲田君 よりもつと 下手なのです

「人間はつくられた通りに心を動かすものだ」となる程愉快になって來た。そして野島は自分でも恥かし

### - Jan

と思った。

いやうにちやんとした、すなほな球をよこした。 お子は彼とは話にならない程上手だつた。 しのがは時々質のわるい球をうち込まうとした。 でがは時々質のわるい球をうち込まうとした。 彼い からにちゃんとした、すなほな球をよこした。 けんりょう はん はい かった かん とした でき いっかい はい はん はい かった かん とした でき いっかい はい はい かった かんとした、 すなほな 球をよこした。 しゃうにちゃんとした、 すなほな 球をよこした。 しゃうにちゃんとした、 すなほな 球をよこした。 しゃうにちゃんとした、 すなほな 球をよこした。 しゃうにちゃんとした、 すなほな 球をよこした。

用心せよ、 るのも我等の 狂はさないことになる さら云つてそれを見やぶる術を教 ず 仕事の一つだ。それは女の運命を れるな、 ころもを着た独 を

「本當にさうだ」野島は胸 がすいたやうに思

想にならないな数ででしまったいとつい幾してはならないも 身にひどい日にあつたので、なんでも樂な、一人とう でも樂なにに結婚さし 婚の物がになったと云っているの 身體も丈夫な方ではなかつたがで に變に恐怖をもつてゐる。 る、それ 0 娘を最も清く戀するものに與へる で、自分の慾望を滿さうと許りする に見てゐる。女の運命を第一に氣にするの る。又若い者は女を欲求することと戀とを 知らずの男に娘をやることを安心と心得てゐいずの男に娘をなる男に娘をやるよりけ見ず知ではないが、戀する男に娘をやるよりけ見ず た 一色彩 かく日本人 は用心すべきだ。僕は結婚と云ふも ない内然で女を得ようとするも しかし男女の交際が ない堅人を選んで姉をやつた。 は戀を輕蔑しすぎてゐる。仲ないない。 たがつ 僕そ の死し のを続し あ んだ姉 だ。母がなん あやまつ まり計されて 切は好と小 のが肉慾だ。 が親兄弟 なぞは たり、 た結 があ が続い 一点 0

> 日で道樂をしなかつた。 でも真面目な人だと思って った。娘を妻として愛するので 人だと云はれて、 反気に かる理り しかしその 調和もあつ 結婚が はなく、 た。 \* なく、 。夫は眞面 姉はそ 所謂 もの ŋ 白が う。白き だ

と思ふと、いつまでも病氣してゐたい氣もする りがまだい 矢張り焼が、 との道は秘密なだけに随分厄介な問題だ。僕は と云つてゐたさらだ て、病気がなほつてー しかし生きてゐても始まらない やらに見えた。「好け隨分死にたがらなかつ かとも思ふ。 結婚さしたかつた。 たらしい。だからいくら見かけはよくつても だ。姉は随分夫のしつつこ れでとうというをわるくして死んでしまつたの 可愛がりした。性慾の不調かはいない つてむ く」大宮はさら云って少し深ぐんだ 一文夫の家に 死んだにしてもその方だと思ひ切 自分で心から好きになれ さらすれば死なず 一病気の 歸らなけ いの やらな気になっ を 間はらちに飲 れ いやがつてる ばならない た すんだ 男と た

つたから あ 随分お気の毒だね」 すまない気がするよ。 い、姉のことを思ふと、 何も知らなかった。 その時分僕は十六だ 今は とり返しの 僕なら少しは つつかな

6

さら気がするんではゐなかつたのだが、

結婚させられてはたまらないつて」 たなら責任をもつ、 を考へたよ。 姚嵩 はたまらない。結婚でもさうだ。自分で結婚に をもつ、 ねるね。 たい他人の意志で結婚 力にもなれ こなひだ僕は往來を歩 しかし他人が殺した責任をもたされ 自分で人を殺したなら自分で責任と たと思ふが いくら親でも他人の意志 するの 11 てこんなこと から

氣がした。 かつた。 **解してくれると思つた。彼は伸田とは逢ひたく** よき友を有することを感謝しな ことを感づいて、激防線を れ、 なかつた。 されるやらに思へた。殊に、杉子を愛してゐる かった。 いつでも大宮 彼豹 の心が仲田の心を求めて 自分が何し なんだか冷たいものが彼の心に 0) 彼然 處へ行くと は ても少なくも大宮だけは 炒 为 はら な 6 彼なは わ れてゐるやうな いではねら も、常にす け 胸碧 10 か> カン

かった。 門の前 或る日曜、それ 度通りすぎた。 まで行つたが、 は仲田を訪ねる決心 は晩春 しかし 氣輕に入る氣が だつた。 思想 もらか 切つてあとも 仲 祭 四 然 出で なり 15 暑 0

杉子の顔は血色がよくなり、生々して來、球

りすると、すぐ愉快になれた。専用は笑ひながら見てゐたが、少しも極度してゐるらしくはなかつた。

「ピンポンがまづいと云ふことは恥づべきことではない」

後はそんな言ひ訳をして見たが、うまかつたはらずに、ます~後意になれたやうな風がした。まづいので反って輕薄な根性を露骨に出さずにすむと思つたが、うまかつたらこだはらずに、ます~後意になれたやうな気がし、続端にずく~後意になれたやうな気がし、続端にずく~後意になれたやうな気がし、続端にずく~後意になれたやうな気がし、

りはいく間子だった。杉子は見ちがへる程うまた。そして経々杉子を讚美したいやうな氣になった。そして経々杉子を讚美したいやうな氣になった。そして経々杉子を讚美したいやうな氣になった。そして経々杉子を讚美したいやうな氣になった。そして経々杉子を讚美したいやうな氣になった。そして経々杉子を讚美したいやうな氣になった。そして経すがらまいことをやるとついほとなった。そして経すがらまいことをやるとついほかた。それを氣にしてあるものはなかった。

に、その際が彼をよろとばした。彼は早順のことは さ、手のらでき方、それにともなふ身體を置の變 き、手のらでき方、それにともなふ身體を置の變 化、それを讃唆して見てゐた。

かった。 体田も、杉子の母も、自慢してゐるやなった。 体田も、杉子の母も、自慢してゐるやなった。 彼も亦自慢したかった。 實際早川 はりもやり方が綺麗だった。 勝角に重きをおくよりも、魚がなった。 というに、 無邪気にやってゐた。

球のくるのを注意深く見てゐる国の生々さ、 うまくいつて無邪氣によろこぶ 時の日のまはり、繭とじみに、手を遊にして打つ時の腕の腕の 製毛の繭に触れかゝるのをいそがしくなであげ 製毛の繭に触れかゝるのをいそがしくなであげ 製毛の繭に触れかゝるのをいそがしくなであげ をいの手つきと縦、彼はそれをむさぼるやうに る時の手つきと縦、彼はそれをむさぼるやうに るいの手のきと縦、彼はそれをむさぼるやうに るいででなった。自分はどんなととがあつても移っ 見つめてゐた。自分はどんなととがあつても移っ で、自分を移子に発はした運命よ、お繭に責任 がある。

> 専用に云った。 「ノートを持つて來たかい」

彼はそれを聞いた時、自分が本常に居すぎた常って來た」

「ついなが居してしまつた」ことに氣がついた。

「今日は失敬しよう」 もつとゐたらいゝだらう」

「今日は失敬しよう」

法則のもとに生きてゐないのが彼にはむしろ不として彼女もあたりまへの女と同じやうに、爺そして彼女もあたりまへの女と同じやうに、爺をとつてゆくのだらう。彼女は他の人とちがふをとつてゆくのだらう。彼女は他の人とちがふとってゆくのだらう。彼女は他の人とちがふというないではあられない気になつた。

たって かいき しん からずに 方々 歩きまはつ彼は 眞近に 家には歸らずに 方々 歩きまはつ

思議に思はれた。

ない」 ないできる。しかし自分を焼つては、 できょう もいき

彼は歸つてから、日記にこんなことをかいた。自分は本常に偉くならなければすまない。とのととは彼には勿體ないやうな氣がした。

愛き B は自分にこの 清い、思ひやり 彼はさう思つた。 がつ ほで、親切で、利口 なかつた。 彼乳 よく笑ふ。 は其處に してはるまい、 かない顔して ば 彼はそれを理想的に解釋した。 その笑ひの無邪氣さよ 杉子の性質を感じないわけに あまりに 女を與へようとしてゐるの ある、愛らし 正しく だが嫌つてはる 修覧 | 處にこんなに無垢な美しい 、快活で、不正なことを気 だ。彼女は する術を心得てゐる。 い女がゐるか。耐 な 自 6 日分をまだ 彼女は は すな ゆ 3

れば なかつた 思へなかつた。 も笑ひをふくんで なら はおなさんに丁寧にお解係 地步 でこんな嬉しさを味 幸福で幸 お際は 皆に感 福で誰な 調を しなけ カン L に感 た。お るも れば ななさん 20 L 0 なけ 6 ٤

仲田にも、 んだ自然にも 仲 田 母 そして杉子を地上

忘 れた。 のうちには根づよく だは たい時をご りも す もう歸らなければなる 0 かり 巢 べつて 消雪 あた<br />
はず 時意 た 0 陰い 146 0

気に 覧えて

なかつたが、

そして逢つても一寸あい

その

胩 い分はさら

開き だ

6. 開き

1000

た。

仲东

田だ

とは

同級生で特待生

6 遊 た

40 ~ すら

早時川窟

とは彼は今迄に二三度、何田

0

あ

つた。 しく感謝した。 と皆がられ もつと居てい まり居て縦はれては しさらに い許しを得たやう 彼はこのよろこびを勿 してゐる 3 ことが を見み に思って、 3 なくられ 彼如 L は 分》

名

で冗談云へた。そしてそれは彼にとつて勿論、 して皆を笑は 彼就 なる、 いつもに 自分も笑った。 なく冗談や酒 落をい 杉子と も小な

かせて、 寒のやらに見えた。 よろとびだつた。 すべては彼の為に神から送られた喜 虚へ女中が入つて來た。 かしわき上るよろこびにす 幸福を感じ切つてゐ れを練り なほに身をま 遜な心をも U 0) 經

た。

笑ひ様はたえまなく、

まで出て來、

お付さんまで見に來た。

わき上った。杉子

೬°

2

ポンは今迄よりもずつと、賑か

やら

れ

横面にふきあたつたやうな気が一寸し し彼はさら思ふ自分を暖 云つた。 を迎へようと思つた。 「丁度い」、 「早川様が 彼れは いらつしやいました」と云つた。 戸のすきから風がふき込んで とゝにお通し 思ない てく れ」と で早川に 仲ないた しか

かを譲感し するだけで始んど一口もきか かし今は不気に なけ 礼 カン H ts. ならうと思ひ な 芸も カン 0 なかか なく 早時川路 0 が

何色

見える、 て来た。 と何か面白さらに話し 仲田は迎ひに るやらな愛想が見えた。 7=0 そして仲 内づきのい 仲田の母の四 く思かな感じ かに愛い ながら、 -J: 心よく親 使むひ. 0 わ 額落 す ŋ して入 L は若な は仲田 さらに

らにあ た。彼れ いと彼は思つた。早川は彼にも馴々しく挨拶し おない、 てねる、 早川は杉子とも挨拶したがしばれるやうな愛想が見えた も少さ つさり 氣きにも し笑ひをふくんで挨拶 力》 L たも してゐない、存在も認めてゐ 36 互に無い着な人同 のだった。二人は愛しては -j-知し る

### 

來さた。 所なが よろこ け し け 彼れと たく る カン つた。 よ 杉子は び Ð مه TS かしお子が無れ気に笑つたり、 化 1J 80 分》 彼は早川に ると なくなった。何處 カデ 0 は丁度ピ が な 30 力> あ 不 に見ら 去 0 15 ŋ 水 < ンの勝負を しか 自 6 ので、 る處で カコ 玄 \$ 勝負をつど づ 5 勝 負を 無也 無別気な 思るった てゐる ので。 ŋ が出

のは。そして彼女はそれを知つてゐるにちがひ く見るだらう。だが人間の質値を本當に知るも ゐると思へる種類の男だつた。世間は自分を輕 の夫となる資格があるとは思へなかつた。しか 丁寧に挨拶してくれた。 し、それならば誰が、彼女の夫となる資格を持 うれしかつた。 ぶつてゐた。彼は一たいに身なりはかまはない 彼女はあまりに清すぎ、美しすぎる。 彼はどの男よりも自分が偉れたものを持つて そんな男は地上にはるない。 この書生つぼに彼女が皆のゐる前で平氣で、 しかし考へれば考へる程、彼は自分に彼女 彼はさら云つて新りたい気がした。 自分は貴女の夫に値する人間になります。 貴き、貴き、彼女よ。 どうかそれ恋、他の人と結婚をしないで下 このことが彼にはなほ

仲田の方が休みになるまで、彼は往來で三度

杉子に逢つた。最後に逢った時は杉子の挨拶は 何時もになく冷淡だつた。

り度々後ひにゆくので、何か気づいて不愉快を 感じたのではないかと思つた。それから彼は逢 じつたのかと思った。しかしどうも自分があま ないかとも思つて見た。それとも試験でもしく と思つた。又何か杉子に心配ごとがあるのでは に怒ったのかも知れない、來なければよかつた 彼はあまりに自分が闘々しいので移子もつひ

ひにゆくのを遠慮した。

が、その内に休が來るので遠感した。仲田は休 ねた」と云つた。 になるとまもなく彼の處に來た。 「暫らく來ないのでどうしてゐるのかと思つて 氣になつてなほ様子を見にゆきたくも思った

彼は云った。 「試験の邪魔をするとわるいと思ったので」と 彼はそれを聞いてられしかつた。 つでも來給

「君が先生ぢ 「さらかい。それではもう僕の相手にならなく まあ、來給 へ、教へてやらう」

「さうだ」

や心細

ンも少しうまくなつたよ

「もう体になつたから

~ 0 ピンポ

> かへた。 手に勉强したのだよ 「試験勉强をして頭がへんになると 彼は少し美ましいやうな気がしたので話を そんなにうまくなつたのかい もう早川とやつてもさうまけはし を相認

「皆でかい」 「矢服り、鎌倉の別班にゆくつもりだ」 「今度夏休に何處かへ行くかい」

うがね。よかつたら打も泊りがけに來たまへ 「ありがたら」 「父や母は忙がしいからたまに切り來ないだら

早川は運動はなんでもうまい」 だめだよ。運動は一 一君は泳げるのだらう さい駄目だ」

よ。きつと早川沿以上だらう」 六だらう」 「大宮君と云へば大したものになったね。 「さらかい。僕の友達の大宮も大した運動家だ 流の作家になったれ。はり三つ上で、二十 もら

ると云つてもい」だらう 「それでもう一流とは談まし 番感心じてる

神ない、失 はあまりに登い。随力か、魔力 てはあまりに清い。すぎゆく美か。それにして の為に來た。彼女の存在を空と云ふか。然にし てはあまりに美しい。彼女は何處から來た。何 無させて下さつた神よ、彼女を私から奪ひはなる。 てもあまりに强すぎる。愛しないではゐられな さりますまいね。それはあまりに惨酷です」 への対よ、私を彼女に逢はし、かくまでも深く 「このよろこびは何處からくる。之を怨と云ふ 、あはれみ給へ。二人の上に幸福を奥へ給失みわけにはゆかない。際じてゆかない。 なにしてはあまりに深すぎる。彼女の美しく からくる。之を空と云ふか。それにし に幸福を與へ給 か。それにし

その晩大宮が、野鳥の處に來た。野島は笑ひ

ともあればある 「今日ピンポンをしたよ」 「仲田の處でさ ピンポンを? のだと云ふ顔をした。 どうして」大宮は不思議なこ

話した。 野島は ーんだ」大宮は笑った。 は杉子のピンポンのうま そして自分がピンポンを馬鹿にしてし いことをほめて

> ら四五 なかつたことを後 つたが、ピンポンは仲間では類がなかつた。 一教へてもらはうかな一冗談のやらに云つた。 「何處か搜せばあるだらら まだ、あるか 大宮は一體に運動家だつた。テニスもらまか食物 年はまるでよしてゐたが。 悔 L たと笑つた。

ては少し堕落だね しかし女の為にピンポン窓ならふやらになっ

野島も云ひ出す勇氣はなかつた。野島はその後のとなっています。 仲田の處にゆきたく思つたが、仲田も試験で忙 がし その 野島は云ひわけのやらに云つた。 いと思ったので遠慮した。 )後野島は大宮の處に行つたが、大宮はピーのとは、経済や きる 野島はその後

2 そんなこと迄氣になった。自分を嫌ってはしな た。 おちつけなくなつた。 は杉子には往來でもいくから逢はないでは気が カ か、自分に逢はないので淋しがつてはしない 杉子に手紙をやつた男のやらに思はれて そんなことを思つても見た。ともかく野鳥 大病をしはしないか、大傷をしはしないか、 かし杉子には一日逢はないでも気になっ しかし あまり逢ひにゆ

た。そして逢 「今日も ると思った。 野島さんに逢つてよ 偶然逢 ばきつ と仲田 つたやうにし それが交あま

IJ と云ふにきまつてゐる氣がした。 気持のいくことではなかつた。

逢ひに砂かないわけにはゆかなか が。逢へなかつたのは心細かつたが、反つて安 へなかつた。 學校の門の前までも行つて 元た 心したやうな気もした。 逢ひに 初め逢ひに行つた時にはどうしてか杉子は ゆくのはよさう。し カ> しー 度とに 度<sup>2</sup> は

8

心配になった。いより人杉子は病気なのだ、そ れないと思った。それでぢつとしてゐられない れ ので翌日また逢ひに行つた。 二度日に行った時も亦逢へなかつた。今度は も、もしかすると 命にかいはる大病 かる

仲間のうちの女王のやうに彼には輝いて見え、 かしがらずに挨拶した。皆も彼の方を見た。彼ように見え、彼を見ると、気がった少しも恥 も默るやらに見えた。そして杉子はます 特は杉子が笑ふと一緒に笑ひ、杉子が默ると皆なるまま 組がすりの善物を着ながしにし、鳥打帽子をから、 は女王に挨拶されたやらに光榮を感じた。彼は 今度は逸へたばかりではなく、杉子は矢服り

でいる際だね」

大宮は感じするやらに云つた。さら云はれる大宮は感じするやらに云つた。 であれば彼女にちがひない」と云つた。 であれば彼女にちがひない」と云つた。 であれがさうなら君は仕合せ者だ」 大宮はあらかふやうに云つた。

「としまがないよのとしているとうないない、君をむしろ漢ましく思ふ」 してゐない君をむしろ漢ましく思ふ」 にあづけてゐるやうな不安を感じる。僕は熱を

んだか獨立性がなくなったやうで、

現を何か

ゐるらしかったから

「ともかく君は惜

い機會をのがしたやらな気

あんまり無し過ぎると云ふことは弱點だ。な

「それは本書かね。僕はそんなにまで一人を愛することが出來る君を羨ましく思ふよ」 歌は不意にやんだ。二人の際に氣がついたたい。

「野島君か。大宮君も一緒か。い、虚でもよかったら一緒に散歩しよう」

ことがあるから。野鳥君はいゝだらう」「残念だが僕は今日は失敬しよう。一寸したい

### 十八

「だって使用は書の芳にのとるととをするめて」ので、よくは見えなかつた。 健の人には野島は大宮に感謝したく思つた。 しかし、自野島は大宮に感謝したく思った。 しかし、自野島は大宮に感謝したく思った。 しかし、自野島は大宮に感謝したく思った。 しかし、自野島は大宮に感謝したく思った。 しかし、自野島は大宮に感謝したく思った。 しかし、自野島は大宮に感謝したく思った。

大宮は暫らく歌つてゐたが云つた。「そんなことはない。あの歌をきいただけで本堂だ。君に云はれて初めて杉子さんの歌のうまいことを知つた」

「ありがたう」

野島は心から感謝した。野島は心から感謝した。

しないやうに。あの男は信用の用来ない男と「君はしつかりしないといけないぜ。君は早川の敵ぢやないね。しかし僕は從妹ぜ。君は早川の敵ぢやないね。しかし僕は從妹ば、君は早川の敵ぢやないね。しかし僕は從妹ば、君は見にさら云つてやらう。早間なお子さんが信用だい。君はあん

骨折るよ」
「僕はもう見ぬいてしまつた。僕は君のために「僕はもう見ぬいてしまつた。僕は君が」と思ふ。サ子はサ子だが」「僕はそれ程には思はない。あつさりした、男」(僕はそれ程には思はない。あつさりした、男

「機なら、あの時、一緒に皆と散歩するね。君「僕なら、あの時、一緒に皆と散歩するね。君「僕の位置にゐれば君はたんなあつかましいととは用來なくなる」

111 ろと云ふかも知れないがね。 本常 僕だつて君の位置にゐ ともかく感も一 想は あつかましいも 種の征言 れ ば、き 0 K つと積極的 Hie 來な 出官

「さうかい」彼は友達のことを質められるのをようこびたいと思ったが、心細かつた。 杉子には自分を一番等数してもらひたかつた。 は自分を一番等数してもらひたかつた。 が、その人から大宮君の役妹があるのださうだ「妹の友達に大宮君の役妹があるのださうだ「妹の友達に大宮君の役妹があるのださうだ」。 うしいよ。その大宮君の役妹も大宮君県野で、ちしいよ。その大宮君の役妹も大宮君県野で、ちしいよ。その大宮君の役妹も大宮君県野で、はさう美しくはなが、中々の氣焰がでれ、関いらしいがれ、大宮と云ふ人は陰分頭のしつかりしてゐる人らしいね」

「あゝ、魔分しつかりしてゐる」かりしてゐる人らしいね」

リのある人ださうだね」
「それにかくものを見てもわかるが、中々思ひなくる。」

「あ」、

が出來るから鬼に鐵棒だね」「それに家に企もあるのだから落ちついて仕事

「まちがひのない奴だよ

/な氣もした。

て、日本の為に頻増をあげてくれるだらう」彼も大宮だらう。今にきつと世界的な仕事をした意味をして、日本の為に気がある。というにまない説家はなんと云つて、世界のは、まない、というには、ないのでは、まない、

氣がした。

### 十七

倉に行つて、大宮と一緒に生活した。 れて、 議論もしたが、いつのまにか二人の意見は理解されたが、いつのまにか二人の意見は理解された。それ程二人は親しかつた。初めは時々かのた。 通じあつた。お丘に同感のこと許り切り云はな いても、緑についても話した。二人は話がよく なれたが、野島はやくもすると世野に可なりひ た。 化した。しかし野島の方がより多く慰められ かと云ふと静下の野島の方がより多く大宮を感 なかつた。お互に感化され、感化した。どつち Z どくまるらされた。 仲田はまもなく鎌倉に行つた。 大宮と文學や、人生について話した。神につ智等を変だ 大宮の別形も鎌倉にあつた。大宮にするめらればかれている。 れ、理解されて見たらば、不服を云ふ必要が 大宮はわりに世評に寛大になれ、不氣に むしろするめられるやらにして野島 も録かま 田だ

ともかく二人はよき友であつた。二人が知りともかく二人はよき友であつた。 「というない」とした。 というがいないと、 これても野島の方が途に強くそれを感じた。 腹も立て、淋しがりもした。

大宮はいつも行くのをいやがつた。

さら云

.S-

のは失敬だけど、

僕は仲田は

は蟲がす

な

のだ」とも云った。

あったことは三人にとって感謝だった。 野島は 大宮の 野側が 自分よりずつといくの 野島は 大宮の 野側が 自分よりずつといくの で、時々一種の嫉妒を感じることがあっても、大宮は野島にたいする信頼と陰敬を益々ぶして大宮のものが少しでも際で、なかった。 そして大宮のものが少しでも際になった。 そして大宮のものが少しでも際になった。

とのというなが、作用の處に出かけた。食品は時々、作用の處に出かけた。食品 をやると云ひ切つた気にもう少しで、勘常され けた。 泳ぎもした。しかし一人になりたい時は一人に かけた時、野島は本氣で、天宮が生活難に苦 行動をとつた。一緒によく散歩もし、話もし、 んだら、自分で田來るだけ助けようと思った。 を云つて仲田の處に出かけなかつた。 た。しかし大宮は何とか、 つた。仲間は大宮にもあそびに來てくれと云つ 今、二人は一緒の家に住んでゐたが、勝手な ある時大宮が、父と議論して、どうしても文學 野島も一人で許り仲田の處にゆく 野島の處に來て、大宮とも知りあ それで時々大宮をさそつて見た。 理り窟ら なら のは氣がひ ないこと

て水をは

ねかへした。

そし

して二人は、

は無邪気による

大智 0 から云つて、

早川が杉子の手をとつて泳がし

杉子

は足を

出される。

だけバタ

Sp

際を出して笑っ

馬提

心で云つ

た。

あ

いんな女

だ

com

+ 野岛是

、まへ、

僕に愛される價値のない奴

思さ れたことは歌の 0 位は は た 切 つた。 の魂だ、杉子その人だ、その わ からなか うまいと云ふことと一緒に忘 かし 杉子の子の美し つった。 彼 は自 日分の愛す 全體だ、と いといは オレ

らう

ع れ

たが、

本當に杉子さんは、

無

小 が 気なの いやし

な

さら思ふ自分の方が、

彼為

はさう怒って、

海からとび出して、

家公

節が かい

かも も知し

知れない」と思ひ返して、平氣な顔をし

口言らし 子は早川を縊々信用するやらにさへ見えた。 を無邪氣さうに露骨に示してゐた。無州氣な杉 生であって、杉子の母には信用されてゐた。そ ばりし 好を感じた。早川の彼よりも して杉子に気に入ることを常に心がけて、それ あるやらに思へた。その上に早川は法科の特統 ること はその時分 よりは何信も女に愛さ い點を彼は恐れない 早川さん、泳ぎを教へて頂戴の 教へて上けま 出来な 男らしく、 から段々露骨に早川に一 い、自慢の一つだつた わ てよく氣がつき、 れる資格を持つて 體格がよく、 け はか なる かなかつ 和比 さつ の嫉ら 利り

見てゐた。 まるで早川さん 默って海岸に立つて、 杉子さん、杉子さん 「あの雲はまるで悪魔のやうに見えます 野鳥ははしゑまない すると武子が來て、 0 かの 遠ばくの わけにはゆかなか やうに」と囁いた。 雲を見るともなく 5 わ

子のわ 笑を見せてる なに 武 きに來た。 一と云つて急いで海から上つて、野島と武 はあわたいし 無邪氣には く、杉子をよん 血色の V. だ。核子 資陰 には微い は

んな天使が何處にゐる 「どうし あ 野島はひきつけら 0) 雲を御覧なさ ても彼女を失ふ V. れるやうに思つ だらら 雅花 わ カン け 0 激隆 はゆ 15 カン 似に な てねる 40

「どれ 「本常に人の顔見たやらね 杉子 は面白が って 指派ささ れ た気を 見為

早点

學記

ful F

笑的

TA

學系

彼なは

ij 75

返らずに

にさら思った。

わからなくつて の顔でせら かの顔に似て  **るでしよ** 

まあ、 早川さんの額よ 「わから 可衷さらに っないわ

摩かけた。 「まあ、 二人は愉快さらに笑っ 雲の方が、 武子さんにあ 印加 利哀さうね. つては敵は た。 武子は

ない

主

た早時川住

ね。

早場にあれている。 何處に カ あり なたの寫真が あっつ

てもら、 ij よ かり す あり 0 雲は あり なた 顔をそ

宮が一人で波 武言 30 は は はふ は何となく淋 なほ何か 7 き 7 H 0 1) L 武子さんに逢つては敵 をし 云つて大きな摩を用して笑 た。 てゐる方に用かけ がした。 ひま 大理

(387)

ζ る人が居ると まあ僕に任せて 大宮は笑った。 は心配だ」 なほ引こみたくなるよ」 おきたまへ。君にまかせて **‡**6

敵だと云ふことも痛切に感じた。 よく思ひ出した。 いと云ふこと、君は任合せ者だと云ったことを から 野島は歸つてからも大宮が、杉子ののとまかったまかったまかってからも大宮が、杉子の かし其處が君のいる所さ」と慰めるのか、 ふのかわからないやうにつけ加 そして早川が自分にとつて大 の歌のらま へた。

くので 館で思ったりした。しかし早川が杉子の母にころった。 へなくなつた。存外い、人間かも知れないと理 憎みたかつた。しかしその動機があまり見えす びてゐる を見ると、 彼は早川を愛してはゐなかつた。輕蔑 彼は早川のことを反つてあまり悪くは云ればない。 たいしてもお世際を露骨に云つてゐるの のを見ると、いやな氣がした。又杉子 自分はそんな真似はしたくないと思 し、文語

れでもくる氣が出ない女、そんな女は用はな かしいことだ。自分の眞價を知ってくれて、 妻になる人間に自分をあざむくことは凡そ恥 自分は懸する女の為に卑しい真似はしたくな 日分を益々立派にしたく思ふだけだ、自分

野島は初めて武子を見た時に、杉子とは比べのとはは、

さら

ばさうらし

た為許りに、失態して、病氣にまでなったと野 出來ない人間だつた。 彼はいくら無しても自分の傲りを捨てることの しいことだ。それは自分の一生を汚すことだ。 で、 だと思つた。正直な男と云ふ傲りを失つてま 島は記憶してゐる。そしてそれでこそラス ラスキンは「耶族教を信じる」と云へなかつ 女を残ようとすることは彼にはあまり取かれるなる キン

## 十九

と云って、杉子より一つ上だが、まだ固い雷の 宮の母と一緒に別莊に來た。 やらな所があった。杉子は一つ静下でも 勝気な、そのくせ情にもろい所があった。 質だつた。変腹の子に似合はず、武子はなったの らに大宮のことを兄と呼んでゐた。 そして大宮の母に一番なつき、前に 腹の子であった、母のゆくへはわからなかった。 き それから一週間 武子の父は可なり有名な政治家で、武子は姿 かけた花のやうな所があつたが。 やせた、感情家で、思ったことはなんでも云ふ 杉子は豊な感じのする女だつたが、武子は少ない。 程たつて、大宮の從妹が、 大宮の從妹は武子 云つたや も既に咲 我盤な 大智

全體ばかり

切りわからない野島は、「さらか

1 った。 くらべものにならないと思っ ものにならない、 の美しさを感じた程だつた。 話してゐる内に彼は武子の思つたよりもは 利口なことに気がついた。 そして反って呑氣に話が出來た。 女の様な気のしない女 た。なる彼は杉子 しかし杉子とは と思想

氣に話すととが出來るやらになつた。彼は杉子き と しかし大宮は杉子には可なり冷淡にしてゐた。 をなった。大宮も時後にしてゐた。 ちかひ相手にした。大宮も時代間になった。 を懸してゐるやうに思はれるのはいやで、杉子 に話す時は、武子にも話し、二人を同じやうにか あんな綺麗な爪をして 「杉子と云ふ人は指の綺麗な人だね。 緒に海にも入つた。野島も今迄より杉子と石といる。 武子が來てからは杉子もよくあそびに來た。 大宮はある時、野島にかう云つた。 ゐる人を見たことは 僕はまだ

と云ふより仕方がなかった。 ね 「本當に 野島は わきに 云 るた武子はそれに賛成した。 さら云はれてから注意して見たが、 あの方は綺麗な手をしてゐてよ」

又皆は氣持よさ たから見せ 40 きらに鋭った。 ない と云い 野島は 0

野鳥さんは見せて下さ 野島の顔を見た。 つてし 杉を子 ・は笑ひ なが

杉さ 一人僕に も見せられません 野島も笑

野島は です Zis 僕は 近日に それを感じるこ なつたの 0 とはたしかです」 誰も笑はなか

以上の何かか 來るで 道等れ 誰もま 人によって道徳 せら。 叶落 だねなかつたり ったととで から 理り性さ を り出てる + ば 朝皇早人 気持がいる。 る 云 ぶふ 人類的本能でも ねても ・うな氣がし 、濱へ出て歩く、人と 人類的 の處な なに一人か とのことは ます。 す 説明出 ッがそ そ れ け 6

二人か三人位切り そり 唱ひたくなつたり、 に足をあら なる オレ 身合 は せる。 -0 ᆉ 4}-居な 50 さら い。既足であるく、少 そし 働 云ふ時、私 でもし きだよ てひ たくなった とり 達は 6 が 級言 何先 6. L

> 限以 で川はさう Zã

少さし、 野鄉院 腹を立てた。 カン 曲は乗気で を 0 れ 吹きったの 早川に向い 所沙 四単す つて議論がしたくな を 腹を折 が、 B それ れ た 0 だけ ~(i

> B B

去

カン

かく人間で

75

6 僕で

6

洞宫

を

为

و

0

は

出灣

の意志が其處に

加点

へら

30

僕はこ

所から話を

始め

てねる T. L かし君け かし 0 っです 神歌を 健力 かっ Z B ち 出程 す なし 北岛 ば 要き なぜら 75 れし 70 60 カン 知し

が始じ

まら

な

とる

思さっ 6

ば思へるで

つたのではない。

道徳や

理り

性が人間をつく

をつく

っったの

は

い。人類が

間をつ

し人別

心やら

なも

のに

健康を

B 為

たせたところ

はないのですが

ね。神経は何の為に

ある よう

力》

を出

四來る

だけ

た

Z,

15

あ

はか おが た 「健康になれ 我就 れてゐるとも見ることが ない れば かぬの 歯は 々は健康に が D> t 神経に ら病気をす どんなに るろとび なばられ 82 を なけ け 與德 ば とはは れ 45 のが苦痛 にき なったって ば 出。 ななら 60 水る た ま 病營 うて 玄 な 75 -(" 6 やち 気が 6 مليه を 20 500 0 ら健力 るさ し につく 9 Z ちい かな 0 康 カュ 45

切学 V > つつで 早場一 りがちに 自然と云つ 川が あ L がくない。 82 17 玄 はない。 何答 その保護 ひま Ž) > 日なくくば Zh, ひたさら さら 開い してる 切<sup>き</sup> つ 7 かなんと K て人に 縮いる L × れ 間力 云 75 ~ 0 は人間 47 髪なのけ 身體を保護 心を 神光を 不思議 や爪の す

か。 cop

如

0

被给

そんな

4,

を

现途

求

-}

る本能さ

云へば健康 思蒙 Z,

たの 「蚤をつ 虹をつく ではな っった 9 たも Y 0) カミ のが人間をつ 人別 を つたので つたので

中華と よ。 川龍 見つ たも 0 やらに笑ひをふくんで云

だが神はい 一美だと 少し 無意 は虹湾 計りです だうで て怒つ が自ら 必要ち や蚤には不必 け 限先 た。 à だと な 野島は 5 200 6 必要な し受る 0 は関 0 不 0 日為 10 do 減だと を失う 味を買 即這 加度 へつて来 が 11 彼等を作 健沙 心心 展 は必ら か 0

ながらやって來た。 てがひながら、 大宮は自 處迄くると、起き よせてくる渡に、 波を (世き上って野島の方に笑ひ顔) 場まさらにのつてオナー さい たてなが 一、特別を出し から、勢いは 7 よく演 板を胸にあ 遊に 淺意 押福

訪ぎ すっ 來きる B で、 るの ۲ た 一人使は今波 と云つても自分の本當のこと 30 やらに て運命は波 大宮は彼 のも大宮 が出 관 大宮だ。 ŋ 0 時又杉子の ても、 かと彼は 無頓着な大宮を尊敬 楽な がそ 的だと思っ のそばに來て オレ のやうに、 40 ŋ 。そして自分が あ にらまく は思った。 笑ひ聲 賢い人だけ次の波を待つ。 ゆく わてても、 ながら た。 自分達を規 のれると が 考 感激を が聞えた そしてそんなことに へたよ。 0 す 収したい気が すつかり信用の出とがわかつてくれ L 何ん たやら 1) たい氣になっ 対談なと ル則 正 \* 波等 ŋ -0 返れ に進む は迎命 y, いく 思蒙 うて た。

8 野島は 同感を 4 れてく たら大し か と感じてゐた。する はし る が出て たも だが、 の言葉 來な だつて 自分達は だ。 皆為 それを本當に それを手に一つ の笑ひ あて を が聞きめ

來た。

Q)

婚をと 省にし くなく、 立<sup>た</sup>つ と云ふ感じ É ts ねた。 3 6 むしろ 何以 わ け がふとし 脊恰好 人い 不自 りして、 W カン た。彼は な な な信、痩せ 間格も質に似合ひの カュ 0 1110 分の豊格が 25 る なら を反法

彼は自分だれは今のは 立っ、 そし をもつ 7=0 10 「己を れてゐる身體に気が るる はゆ 皆は武子が先にたつて、 そして何け 7 大震の てそれに打ち 自分の醜さを思った。 知し 彼和 分の見たくない かなかつ の場合の場合 オレ だが自分程病 よ 唯一の言ひわ が気肉 力のなさすぎる そんなことを なく が だが 勝 ういい L. ふり返って、 ち 正體を見たやうな気がし ま ったく思う いには感じて 後記 つて け 野島や大宮 は自分 だっ 杉は 一寸思はないわけ そし 0 2 子はそ ŋ 大智を してそ 合るひ た。 まり 精神 0 25 れ だっ 心の優秀 を見て わきに よく 見れた。 るる方 カコ ま た。

30 一个特で神 3 見さんは神を信じて 武子は云った。 前院 がある ح とは野島に開 いら 論之 うし して やる るまし 0 7 せら た 野島県 0

えた。

6,

波流

は不用意にふり

走"

E

方は 僕兒 先生

ことを示し 神改が 「そ 野島は、 あ れなら野島さん、 ると云ふ 大智な オレ のですが、 たことを 杉子の前で彼 判院 他の方は 述感激 してがき を信 藏 な オシ \$00 B 安た は

る

()

南島 らね。 といい言葉程、 「そ いとか go れは神によるでせう。 作るの とも誰ともよへるでせら ぶいい 言葉を勝手に館 あい th う。胸 ま いな言葉は 言言法言 耐ない 概念 ŋ ま へる 世 神智

説はお兄さんの える神があると云ふのではないのですよ。 安 たの父弟子に 野の島は はね一武子は少し不平さらに云つた。「見 不気に笑っ 南 いま 説き た いなことを云 3 わ なほ下手に け です から L オユ 武 たので、 あ 75

せな が氣持よく消えたことに気が 15 だ い、或 を任か 如 0) は人類と を開き です 난 世 くと、 8 時点に カマ 0 15 處が他の人 があると云ふのです。 野島は にだけ人間 自し V 然とか と云い 红 な云ふ言葉で は 1750 安心 0 0 Z 内容 0 変な を得る わ だ は 6 かまり 0) ね ると は

子のことを考へてゐた。彼はもう杉子を憎んで 分の方で早合點して淋しがつたり、腹をたてたが、は、はれて るなかつた。反つて杉子は、無邪氣なのを、自 りしたのだと思つた。 るなかつた。杉子に嫌はれてゐるとも思つて

そして、それが三つ以上、彼の上を切ってとん て見た。しかし石は波の上を切つて、一つ大き くとんだだけで沈んでしまつた。 だら杉子が自分としまひに結婚するのだとやつ 彼は濱の石をひろつて、海へそれを投げた。

が一人になる意味かも知れなかった。今度は 緒になるのだ。一つきりとばなかつたのは二人 山とびすぎて、数へ切れなかつた。 だつたら一緒になれないのだ。奇數だつたら一 「こんなことはあてになるものか」 三度目こそ本常だ。 かしい、気はしなかつた。今度は偶数の数

石は水をかすめて立派に三つとんで沈んだ。 その日は殊に彼のおだやかな日だつた。 は波のくづれようとする頭を目がけてなげ

と云ふ處に小さく杉子と云ふ字をかいた。そし れなかつた。彼は又波のやつて來るか來ない 彼は氣持よく思つた。だが信用する氣にもなれ、意意

「武子と話してゐるよ」

相妙らず元気にしてゐたよ」

は來たが三間程前で、ひき上げた。 て波が十度くる迄にそれが消されなければ杉子 つけまいと云ふ顔をして立つて居た。一つ、波 は自分のものだと思つた。彼は波を睨んでよせ

「それ見ろ」

心配させ、 波は又來た。それは一間程近く迄來て、彼をな、意語 そのかは り、彼にねめつけられて歸

つた。 り励つたりしたが、核子と云ふ字は消されなか 三度日、四度日、五度日、波は根氣よく來たとの、よどか、左との、なる、気は

なめて蹴って行った。 七度目は三尺前でとまつたが、八度日は悠々と た。六度目のは可なりひどかつた。あと一尺。 來て杉子の字を消し、 「あと五度、くるた、くるな、來てくれるな」 しかし波は字を消し L たがるやうにこりずに本 かも一間程、あたりを

が來たよ 「野島! 彼はがつかりした。 どうしてゐたい 君は其處に居たのか。今、杉子さん

「あゝ一人で、さあらちに歸らら」 「一人で」 僕はもう少し居ようし

だよ」 い一歩し大宮の意見をさくるやうに云つた。 「あの人は他人を憎むと云ふことは出來ない人 「だつて杉子さんは僕に逢ふのをよろこぶ それがいけないのだよし

ふ意味か がふだらう。しかしそれは君の方が知つてゐる 「さうべふ だらうし 「さうぢやない。し のは人を愛することも出來ないと云 カン し熱情家と云ふのとは

直に云ふと恐ろしい時と思ふね。今が一番大事 も愛しようとはしてゐないよ。しかし今が正 の人は早川を愛してゐるだらう うに別意されてゐる。誰か一人を愛し、 とないが、武子とちがつてもう男に愛されるや な、危險な時だと思ふね。武子より一つ節下だ 「まだ愛してはゐないだらう。あの人はまだ誰 たがつてゐる。しかし處女の本能でそれを今用 「いや、僕の方が君の意見がきったいのだ。 だから対は今はむしろ少し聞々し てゐる。まだ意識はしてゐないだ たより

を入れることを惜まれたの へるのを情んだのです。爪や髪毛に神經を入 を惜んだも は、文明最に神を求める心

け

れでは君は僕達や、杉子さんを蛆蟲だと思

だとか、永遠なものに合致するよろこびを少し 「さらです。もし無限だとか、 ってゐることになりますね 川は冷靜に更に冷笑をつよめていつた。 不浅だとか、美

「僕達はそんな寢言はなくつても生きてゆけま

も求めないなら虬蟲です

「まあ、そんなことを云ふものぢゃないよ」 田は仲裁しようとした

た。

のは るられないよ。 だけど、僕は、蛆蟲あつかひされて默つては 唐人の腹ごととし 無限だとか、 か僕には思へないよ。杉 不滅だとか云ふも

と思む 子さんも同感でせら は健康に幸福に 一多にはなんだかわかりませんわ。 ますわ 生きるには神様なんかいらない です ,が、変

ですよ。 やる」と野島は云った。 神様のことはわかりませんわ。そして血 あたた心心はき なたは自分をあざむいてゐるの と神を求めていらつ

> 釋品かる ります、たまれ ち 6 も人間 がひます、 出ません があ もつ まり 4, ります。 が 7 は同じと思ひますわ ます。 盤けらからは耶蘇も、 人間には精神があ

「もう趣くなつたから僕達は お先きに 失いない ま

と仲田はい 早場川陰 「さらですか」大宮は 「さよなら」皆あいさつし 早川は怒つたやらに先にたった。 野島はあとを見送つてゐたが、急に泣き出のしまった。 におひついて、三人何か話して行った。 ズン 仲田兄妹は

となんか怒つてゐるより海に入る方がいる」 「武子さん、海に入らう。 「どうなさつたの」武子はおどろいた。 「え」。野島さんもね かまはないで下さいし 君も早川の馬鹿 ح

した。 たが、自分で元氣をつけて、海に飛び込んだ。 「勝手にしる!」杉子とは絶交だ」そんな氣も

武子は勢ひよく海に入った。野島は默ってる

彼は海から出て默つて家の方へ一人で歸つた。 かし野島は海に入っても面白くなかった。

> あいあと云つて見た。淋しいやうな、腹立しいにあてがはれてゐる室に入つて仰向けにねて、 に打ち克つて、その氣を一方切り くなり もすると泣きたいやうな氣になつた。 やうな、後悔するやうな気がし 彼は非戸端で水をあびて たく思った。だがその力はなか れてゐる室に入つて仰向けにねて、 、身體をふ た。彼はその気 ぬけて気持よ いて自分

利さ

其處に武子が來た。

一寸、御本拜借

る。 たら、彼はさう思つた。自分は矢張り杉子の心子が杉子だつたら、武子の心が杉子に入ってゐ子が、お子に入ってゐ かしさう思つて見れば見る程、杉子の桃のつぼ とか、形とかを愛してゐるのだなと思った。し なつ みが今にも吹きかけてゐるやうな感じが、實に を愛してゐるのではなく、美貌と、身體と、聲 武子が本をさがしてゐる後姿を見て彼は武存 かしかつた。失ぶにしては餘りに貴すぎ どうぞ」

# やらに思へた。

=+=

L

かし屈辱は彼

はま ななほ

耐 i)

オレ ない

彼は夕食後一人でそつと濱に出た。 矢張り杉

だつた。彼は大宮のその態度を感心したくなっ と怒つた。そして杉子を妹のやうに叱りつけ 勝つと喜んだ。そして少しでも負けさらになる たり、数へたり、おだてたりしてゐた。 しなかつた。そして武子に云はれる通りにして 杉子は武子に從順だった。始んど日答さへ 武子は實に無州氣だつた。そして少しでも

「だつて野島さんがもつと大きいのを出すと思った。 を表する。

「それならさつき妾の出す時、注意なされば

たのね つたのよ。あなたはぼんやりして見てゐなかつ "それだつてその札は野島さんがついさつきと

りなく可愛く思つた。 一ごめんなさいよ」 皆笑つた。野島はその時の杉子の表情を限

その トランプは二時間程つどいた。野島は時間ものは、 他のことも忘れて幸福になつてゐた。そし

> て杉子のよろこぶ時は心からうれしかった。 「もう歸らなければ」と杉子は不意に云った。 「まだい」ぢやありませんか せんから。それ

では明日は是非來て頂蘇ね一 「いつまでゐても限りがありま 上ります

「それでは失膿しますわ」 さらおし

其處まで皆で散歩しなくつて 杉子は大宮に贈を云つた。

してもい」よ」

は時々随分間操なことを云つた。

その從順な所が、なほ可憐に見えた。武子

「あなた、だめよ。そんなもの出して」

それだつて他に何にもないのですものし

「いくえ、お送りしてよ。散歩がてらに」 お送り下さらないでも」 恐れ人りますわ」

を送って行った。 四人はそとに出た。そして海岸を通って杉子 「遠慮すると怒つてよ」

つた?」 「芝居をかく、いつか仲田君やあなたと見にい 杉子は野島にふいに話しかけた。 野島さん、村岡さん御存知了一

いらつしてよ 「え」、あの方がお友達と鎌倉に來ていらつし さつき一寸見えて、あなたのことを聞いて

るのよ。早川さんの親友で早川さんも 一あの方はこ さらです の二十九日にうちで芝居をするの

にたるの。ですけど安はなんだか氣まりがわる 槌を求めた。 「それは断つた方がい」ね」と野島は大宮に相 いのでお断りしようと思ってをりますの 、女優がないから、多に出てくれとおつしや

位、嫌ひはないの一武子は云った。 変するわ。変になりなが強ひだって村間って云ふ人 中しましたの。それならお断りしますわ 「それはお断りしなければ、多は杉子さんと絶 一兄が野島さんや、大宮さんにきいてきめると 「それは勿論、お断りになる方がいいでしよ」

の人のかくものを嫌ひにならなけ 「どうしてそんなに大嬢ひなの 「そんなら嫌ひになりますわ」 「だつて嫌ひだから仕方がないわ。あなたはあ れば思日よ

分の價値を知つて居る。あの人も少しづつ自分だの價値を知って居る。あの人もでしずったが、ととなら何でも聞き、久信じる。武子さんは自 くれるかも知れない。あの人は武子さんの云ふ ってはしない。もしかしたら自分を愛してゐて その晩、野島は幸福だった。杉子は自分を嫌いた。

きへば逢ふ程わかる所にあるの やない。もう一歩杉子さんがどつちかにころ めたも は中々わかりにく に杉子さんに逢 だら、それこそ事件は厄介になる 野島は大宮の云ふことを本常だと思つた。 とは、龍巻 0 なのだ。だから対は今躊躇すべ のがい い。それだけわかれば 100 だ。君のい だ。君のいる所 がに もうし 時善 ぢ

なにをしようし

がそれ は氣がひけて、何か言葉を見出さうとした。だ とられて默つてゐたかつた。しかし 時二人の笑ひ靡が聞えた。野島はその方に氣を 「してもいくだらう」大宮は野島に聞 二人は大宮の室に入つた。武子の室からは た。この友には萬事、 兄さん、トランプなさらなくつて おちつかない気持がした。 がなほ技巧的でそらんへし 野島はよろこびをかくさうともせずにのは がして武子が入つて來た。 かくす必要はない 4. それだけ のに気がひ 時等 な

> 二人は默つて丁寧に挨拶した。いつもの笑ひ顔は 入った時、少し赤い顔してゐるやうにも見えた。 を見せてゐた

來たのだ。自分のことを氣にしてゐてくれるの だ。自分を嫌つてはゐないのだ。 幾分厚意を持つてゐてくれるのかも知れない。 るとすぐ座流圏の上に坐つた。 野島は何となく嬉 杉子は一寸遠慮して見せたが、武子に云はれ 始しく思った。 もしかしたら 杉子 it 和船に

一え」 「どう組 なんでも」武子は云った。 一紅をわけてプラス、マイナスをしようか」 む カン な、野島と杉子さんと紅んだらど

それなら女同志と男同志とやるか。 誰も返事はしなかつた。

「え」。男の方の方でありさ やる勇気がありますかね あり ますわ。 ね杉子さん

す

杉子は

し無造作にきつてわけ 少しきまりがわるさうに 「之はおどろいた」 特笑つた。紙はきまつて、大宮は器用にし を終われる。紙はきまつて、大宮は器用にし れば

杉子は入る時に、一寸躊躇したやうだつた。武子は杉子を呼びに行った。

「それならこゝでしよう」

がつた札を出したりした。顔は益々赤くなつて、 杉子と野島は時々馬鹿気たへまをやつた。野島なる。のは、きんばかが、 どうかすると手さへふるへるやらに見えた。 らにも見えた。武子に注意されてあわててまち た。杉子は は時にはうまいこともやつたが、随分 トランプは婚んど武子と大宮の勝負だつた。 時々トランプのことを忘れてゐる へまも

見てはならないものを見るやう 子は態してゐるのだ。自分にと がつくとへんに氣がおちつかなくなつ かと思ふと、すぐへまをした。 たら大宮に? 氣をとりなほすやらに氣がきいたことをす もしさうだつたら。 な説がした。 野島もそれに やもし カン

活になった。それで野島も、 子もおちつき出した。そしていつものやうに快い 例の自分の廻り氣だらうと思つた。 た。そしてへんに思ったことさへ忘れてしまっ 野島はちらつとそんなことを考へた。 だが、その後も大宮を恐れる氣だけ 氣のせねだと思っ その内に杉 しかし はのこ

それ

た。杉子を眼中においてゐないやうだつた。い つもより 彼は大宮の様子を見ないわけにはゆれている。 しかし大宮は齊段と いく分か快活に見えたが、 f 力 カン それだけ

カン

くる

のかわからな

カン

子に一番遠慮してゐる」

# 二十五

杉子を中心にしている〈一の男があつまり出た。

「他田の家は交際家であり、仲田が父交際などのよう。」

「なく愛嬌を見せる質であり、早川がまた社会を 「なく愛嬌を見せる質であり、早川がまた社会を 「なく愛嬌を見せる質であり、早川がまた社会を 「ないます」

のそばによりつくのがいやになつた。 なまままな。 一緒に海水に入つたりした。従つて野島は杉子 一緒に海水に入つたりした。従って野島は杉子 一緒に海水に入つたりした。従って野島は杉子

た。大宮に來るのか、野鳥にくるのか、武子に、ちよかつたらしに來てた。大宮に來るのか、野鳥にくるのか、武子に、大宮とないないとも少しへんになつてゐる。其此に移とした。武子さへ、杉子の家にゆくのをいやがつとも伸よくあそんだ。しかし伸用兄妹はでき見ては大宮の家に來する。とかし伸用兄妹はでき見ては大宮の家に來する。とかし伸用兄妹はでき見ては大宮の家に來するとも少しへんになってゐる。其處に移路 「大宮さんはあなた」とも伸出名はできまして表言。

意に解釋出來る時はなほよろこんだ。 ともかく、お子も倫田のくるのも目的は不の時々にあるらしく野鳥は思つた。しかし杉子の時々にあるらしく野鳥は思つた。しかし杉子の時々にあるらしく野鳥は思つた。しかし杉子の時々

では、大宮はますく、杉子に冷淡になった。大宮は大宮はますく、杉子に冷淡になった。 中島の室によく四島にくるやうな顔してゐた。 野島の室によく四島にくるやうな顔してゐた。 野島の室によく四人集って何かした。 武子は大宮をよびに時々行人集って何かした。 武子は大宮をよびに時々行ったが、

す」と云った。

「書きものしてゐるから失意します」とことづけた。之をきくと野島はある刺戯をうけた。しけた。之をされた。たべ杉子の歸る時がせまつてくことも忘れた。たべ杉子の歸る時がせまつてくるのを恐れるだけだつた。杉子はもら野島にくるのを恐れるだけだつた。杉子はもら野島に

もつて來た。
もつて來た。

ぞろ

O

(7)

がおかれて

あっ

た。早川と村岡

の仲間

たのまれて出かけるととにした。
た。大宮はゆきたがらなかつたのだが、野島にた。それないが拜見に上りますと答べ

「あなたのものをどれも感心して拝見してゐまた。皆好命心と尊敬とを見せた。村岡は、た。皆好命心と尊敬とを見せた。村岡は、た。皆好命心と尊敬とを見せた。村岡は、一大は皆りのとなるとなる。 こんは皆

程、二人の間に尊敬の差を見せた。 を日に出さずに感じだけで濁した。それが譲る からか、傲慢からかわからなかつた。 を「にあしらはれた。むしろ 約束でも して あつた 機能が高かされたが、それは露骨に冷淡 次に野島が紹介されたが、それは露骨に冷淡 で、また。また。また。

野島は丁寧にお簓(したことをとり近したい野島は丁寧にお豚(したことをとり近した。 ないし知らん難して居た。 なやうな氣がした。しかし知らん難して居た。 強やうな氣がした。しかし知らん難して居た。 強い 虚の 席をすくめ、 漢宮にはわざく 一緒介してい 虚の 席をすくめ、 漢宮にはわざく 一緒介してい 虚の 席をすくめ、 漢宮にはわざく 一緒介してい とって、程度強く厚意を見せ、い、席をすい とって、程度強く厚意を見せ、い、席をすい とって、程度強く厚意を見せ、い、席をすいめ、野島は自家の人のやうに視しさを見せて、か、野島は自家の人のやうに視しさを見せて、か、野島は「家の人のやうに視しさをとり近したい

武子と大宮に感謝したける れなかつた。 所がわ かり出た ï た た 71> 0 0 にち その がひない。 晚送 はよく 彼れは

彼は海岸に出て、

ある沙

理し、自分の為に料理し、自分の為に学識をし、はが自分一人にたより、が自分一人にたより、 來の幸福を 感謝したい気がし は世界を征服する。自分の脚本の私演を杉子がきため、地変 なことを考へると天國に居るよりもなほ幸福に の帝王になり、杉子は女王になる。自分の脚本 なれるやうな氣がした。その を表 してゐた。 自分の為に料理をつく だった。 自分達二人は 杉子と一軒家をもつことを考へ に腰かけて海を見てゐた。幸福 一の為に祈り 人にたより、 ましが 希望 た。 たか 化粧をし、自分の原稿を整 は それ 難いてねた。 一緒に旅行 自分一人に媚び、 0 と同時に、 'n ッする、 自分は精神界 彼は何かに た。杉子 は彼の心 特質が 彼はそん 何語 自分であると かに未

し

かし

れ

ない

心を 子さんを本當に戀する を云はらと思つた。 所を認めだしたことに気がついた。 君の妻になる人と まねるの P 用き しそれだけぢゃ のことを さら つて 僕 して 動きかさ 僕は今迄杉子さんの價値を内心ひくく見つ は よく眠 だらうと思つた。僕は今日君 ねないらし 僕より は ほ れた あたりま めてゐたさうだ。早川はあんまり信 あの なか 君を尊敬してゐる 一路とあの表情では大概の男が J. 昨日初 へつた 知 て尊敬する気が へと思つたよ。 やらになつたかがわかつ 僕は杉子さんが君のい れな ないと思う。 めて 僕は かも知 僕でさへ、 武子にも君 たよ。 なかか によろこ 石がなぜ杉 たら

少し気 ょ の杉子さんを見て、 てねることはたし たことさへない む気がしたよ。今までさら云つては 「そんなことは 君は幸福になってい 1) 僕ほど幸福 君にさら ないよ。 のだから。 あれなら安心と思っ からしい。とも 君の結婚の かなも 人人間だ。 僕は碌に はは 少なくも 0 常語を本質に望 な ると カン あ それで浮き 記を信用 の人と話 機は 久敬: < く僕は昨日 かだが 本党 當 足も が

「僕は の人間になるよ な まだよろとぶのは早い tu かしとも に人間 カコ < だから 僕は君達の信頼に背かない いない ことは 知し つ 7

野島は少しただけの人間にな 入つてもい」ね ぐんだ。 野の島は

「僕は小説 「入ってから僕は一ね か。僕 説を かき出 も何かしたくなつた。 ŋ る

「さら \$6 L IL. 偉る

なる。 どんなにら そ れ 本常に仕事ら は K きっつ となれるよ。 L いだらう。日本も 12 い仕事をしなければ 君等がね 之から面白く てく れる 7:5

岡はま れば芝居をやるの 「きつと、 昨ま Ħ 117 だだ 間々 村常新 々しい奴だ 見てゐたまへ、杉子さんが入らなけ 話には は ربعيد めるよ。 弘 お どろ と思う いた ね の仲間では村

何か手をかへてくるだらう 断られ ただけで満足はしないだらう。

ねる

のだよ

君こそ早

いね

いね

やつて水た。

はそんな夢を勝手に見てゐた。

-}-

,ると大宮

大宮が云つた。 皆喝采した。 「野島君、どうです」早川が云つ ははさ 「野島の代理を僕がしませら」 た 野島は 0 本當に閉口し た。 す

つた。

しかし

し杉子は自

暴はおこさ

なかつた。一

へてゐるやうだつた。少しして武子は云った。

要

胸部

がすいたわ

生懸命になつて暴君のお相手をするやらに見

て來た。

杉子はすつかり

勢

7

のま

れてしま

なかつた。 目之 子を頭からやつつけるやうに獰ななものだつと 変な あめはしくじつたが、それは明かに杉 えた。 はぬ敵に聞くはして、逃げとみたいやらにも見 ねくれた珠だった。杉子は辛うじてうち返し らに見えた。二番目はそれ程ではなかつたがひ た。杉子は 杉子は赤い顔をしてぼんやり立つてゐた。思 拍手は一きは盛んに起っ 次の極端に意 何か云ひたさらにしたが、言葉は外に出 いてゐることが露骨に感じら 大なる期待をも の相闘があつて、大宮がまづ球をうち 勇氣を起すやうに用意した。 度階をぬかれ 地艺 0) わる つてその たやらにふるへ上るや い球には手の出しや た。皆、大宮には 勝負をむか

皆、大宮のうま 0 な 0 K なほ ないない いのに驚 いた。 出る 0) L ٰ カン V L 計 その容 ンは

なかつた。

を打ちこ 兎を殺すにも 勝負は二度やることになった。 杉子がサーブをして處女のやうな人 お相手をし 全力をつ それがまた てゐるのなら、 つかふと云ふ 脱ぎ 原死の勢 このは獅子が 風言 ひで 0 だつた。 4 盛か \*\*

えた。 げた。 かたがついた。座は少し白けた。 武子はられしさらに見てゐた。 て、上気した顔に関れかいつてゐる髪をなで上 もりながら本當に感心したやうに、武子に云つ へした。他の人にたいしては精快に思ったが。 大宮さんは本當にお上手ね」と杉子は 野島は見てゐて冷々した。 いたくし 勝気は 無造作に 少しど い気き

引込んだ。 うな勝負をしたが、大宮の た。大宮は野島を見て氣まりわるさらに 田だ 院分別暴でしよ」 あ が出たが、すぐまけた。 一高の人がかはつて れが本質ね。 それが野島には奥ゆかしく、 妾達のはマ、 出た。大の もら 敵きで 出る人は はなかつ 物みあ ۲ ね 一笑って た。仲弥 た ひのや 5 れ かっ

く思想

夏の夕らり は気持がよく、蝉のなき降も餘りに高くはなく、 島達はい 夏の夕は氣持がよかつた。別鬼 ピンポンは 菜子を食っ 、人加減で、 しい感じを與へた。三人は各々何か考 それ でお流 り、茶を ŋ あ げ れになって、 のんで話をし の深気 それ ある から 道言

つた 「僕はあとで大人げ かし野島の困つてゐるのを見ると \$ ゆ かな かつた。 ない気がし He れ ば ある」 て淋む やるより他なか 一出ないわけ かつ

L

K

野島に

おに不愉快を與 cop L ない かと気にした」

そんなことはない

だらう。僕 敬は失ひたく るより仕方が 告があ んまり Z, なかつた。杉子さんにた 空なし なけ とは思った れば 6 御道 い」が 強ない をとつてゐる すればある

しやらなくてよ。 杉子さん、ち -) き つとる つてあなたのことを 不愉 快 には思 つて ほ 60 6 8

E°

V

77.

ンがらまくつたつて自

し慢には

なら

(397)

技が始められた。
は、向ひ側に腰かけてゐた。先づ五人ぬきの競は、向ひ側に腰かけてゐた。先づ五人ぬきの競

# 二十二

「それはいけませんね」と誰かが云った。「姿、今日無鬼するの」

「だって変、負けるといやですもの」「だって変、負けるといやですもの」「だって変、負けるといやですもの」「あなたは負けませんよ。とても僕なんか敵ひ「あなたは負けませんよ。とても僕なんか敵ひ「あなたは負けませんよ。とても僕なんか敵ひ

> 一者は相子ぢやないね」 くやつたりすると、 皆 屋顔しくほめた。 くじつた。杉子の方がはっないよかったり、 ラナ

皆 推手嘲笑をした。 お子も 三つ程しくじつたが、とう~~膝つた。 お子も 三つ程しくじつたが、とう~~膝つた。「とてもお子さんには敵はない」

喝采した。全體の調子が急に高まつたやうだつ情性 さうぶつて かはつた。 皆 大笑ひして何用は さうぶつて かはつた。 皆 大笑ひして「それなら」つ兄の威 光でやつてやるかな」

使用は大笑ののうちに負けてしりぞいた。 を大いのを大けさに蓄張してほめあった。それがまいのを大けさに蓄張してほめあった。それがまいった。なければよかった。ほぼこんなことして告さわいでゐるのだらうと思ったらいた。だが默って笑の顔は益々皆識をつぶしたやった。だが默って笑の顔さへ見せなかった。大変で愉快さらに皆と一緒に笑った。では、かなければ、何にも云はなかった。だが野もた、かなければ、何にも云はなかった。だが手もた、かなければ、何にも云はなかった。だが手もた、かなければ、何にも云はなかった。だが手もた、かなければ、何にも云はなかった。

世離の 張争をするには関ロした。
世離の 張争をするには関ロした。
といい気持で見てゐた。しかし時々皆がおと思い度をうまく切りぬけた。
といって、美して、少しと気した顔はいつもよりもうれしさうに、少しと気した顔はいつもよりもうれしさうに、少しと気した顔はいつもよりもうれしさった。がらいった。時間をかも忘れて、手が機能に強いた。野島も何もかも忘れて、手が機能に強いた。野島も何もかも忘れて、手が機能に強いた。野島も何もかも忘れて、手が機能に強いた。野島も何もかも忘れて、手が機能に強いた。野島も何もかも忘れて、手が機能に強いた。野島も何もかも忘れて、手が機能に強いた。野島も何もかも忘れて、手が機能に強いた。

では、 学出は杉子さんには何かついてゐる」 早が、 歩

つけられるとしくじつた。
つけられるとしくじつた。
つけられるとしくじつた。
つけられるとしくじつた。

「本常にうまいのにおどろいた、いつも皆 餡をしたのも同じことだ」と誰かがいつた。したのも同じことだ」と誰かがいつた。ない。五人抜きは誰もすぐは出なかつた。

皆その度によろこんだ。村岡

もまけた。今度

7-0

へ行けば行くで、何か獲物をしてくる男だ。大利己主義のやうな氣がした。しかし大宮は外國りことを ないかと云ふ不安さへ感じた。そしてその根性 宮は何處へ行ってもまちがひのない、得るもの 分の友情か。野鳥はさう思ふと自分が骨の輸充者というないのと を自分でも くと思ってゐて おいれ、自分は何と云ふ見さげた男だ。 芝居とよき音樂と、よき本を見る。自由な心で、 の本物を見る。又ドラクロア、ミ をちやんとうる男だ。ヂョットーや、ミケル ンゼロやレオナルドや、デュラー、レンプラント ない。核子よ、自分を信じてくれ、 つてくれ、との獅子に翼を與へてく 自分も眞價の方でしつかりやらなければなら 野島はそんなことを考へた。 セザンヌなぞの本物を見る。それからよき 醜く思った。之が自分の本音か、 かなくなると レー、シャバン かり 自分に たよ

# 二十九

「ありがたう、もう陰分よろしい」と野島は云つ 其處に武子は入つて來て、 病気どうしくなった。

羨ましいわ、

いついらつしやるの

との九月か、十

月5

之が杉子だつたら自分は病氣したことをどんなことなど に感謝したらうと思ったが。 熱な ありがたう一彼は武子の親切をありがたく思 病氣で気がよわくなつてゐるので、なほ、 केंद्र 計りになったら

何かお食べになりたいものなくつて 熱は八度二分位にさがつてゐた。

ありがたう。別に

12 「口がかわくでしよ。 梨でもとりにやりませら

「それが ありがたうし いゝだらう」 大宮は云った。

0 氣を本氣に見舞つたのか、たゞ禮儀に見舞つたま。 ※※ みま なかつた。 してくれなかつたのか。 武子は出て行つて、すぐ 野島は杉子のことが聞きたかった。自分の病のとは、というにいる。 か、少しは心配してくれたのか、少し しかし カコ へつて來た。 聞くことは旧來 も心に

話した。 何處にいらつしやるの 大宮は武子に、 伊太利から佛園西だね 西洋に行から 202 と思ふことを

「さらすれば向うであふか

「向うで逸

れば随分られしいでせられ。

それから芝居や、

「そんなに早く

「本常だよ

てゐた。 打撃だった。しかし聞きち あわててどもった。 た。誰も、 一杉子さん、随分が そのことを気がつ …… 武子はさう云ひかけて L しかしたはい が かい ないやうな顔し 0 野島には随分の やうな気もし

「姿も行きたい

ん陰分心配なさつてよー 「今の内ゆく方が反つているよ。 「行つたらいゝだらう」 だめよ。お兄さんが行くと云ふと叔母さ もう六 七年を

はお嫌ひでも。変をもう何處かに嫁に は承知なさらなくつてよ。安がわきに居る た

に

見

た

だ

け

で

は

す

ま

な

い

わ

。 0 思つて心あたりをつけていらつしゃるのですも とにゆくより ゆく 安、音樂の才があ 再來年位になったら、 かる 知れない れば西洋にゆきますが 安新婚旅行で外國 それにお母さん やらら

音樂會に ブルにつれて つて頂戴ね。

4

でだがあんな遊びでもその人の性質の出るものにだがあんな遊びでもその人の性質の出るもの

した」 「さり云はれると恥かしいよ。だは自分ですぐ した」

「僕は、君の態度を少しも恥かしがらなくつて「僕は、君の態度を少しも恥かしがらなくつで大き、僕は出ろと云はれた時、どうしようかと思つた。君が出てくれたので本當に嬉しかのた。

「君にさう云はれれば僕も安心する」

「杉子さんからお大事にとことづけがあつたがない」と頭痛もしない」と気つた。からしてゐると頭痛もしない」と気つた。からしてゐると頭痛もしない」と云つたし、注意、受りでは一人で入って來て「どうだ」と云つた。

「さうか」野島は感謝したかつた。

「どうして」

野島は大宮が西洋にゆきたい類のあるのは前野島は大宮が西洋にゆきたい。しかし今は矢殿りてれは僕も行って見たい。しかし今は矢殿りてれは僕も行って見たい。しかし今は矢殿りに代

った よ。この本を見てゐたら」
「そんな話はちっとも聞かなかった」
「正 直にふことや、不意にゆきたくなったのだ。」
「正 直にふことや、不意にゆきたくなった」

「なんだ。僕はもつと、根據のある話かと思つた。今君に行かれると僕は巫常に淋しい」た。今君に行かれると僕は巫常に淋しい「僕も今君とはなれるのはよくないとも思ふが「僕も今君とはなれるのはよくないとも思ふが

「本當にゆくのか」

「あ」、僕はもう決心した」

はどつちか。それは寧ろ大宮の外國へゆくこと 野鳥の腹の底の何處かではこのことをよろこ を応だが、杉子の方が、大宮にあまり感心して を心だが、杉子の方が、大宮にあまり感心して を心だが、杉子の方が、大宮にあまり感心して を心だが、杉子の方が、大宮にあまり感心して とを感づかないわけにはゆかなかつた。大宮は を心だが、杉子の方が、大宮にあまり感心して とを感づかないわけにはゆかなかった。大宮は を心だが、杉子の方が、大宮にあまり感心して を心だが、杉子の方が、大宮にあまり感心して を心だが、杉子の方が、大宮にあまり感心して を心だが、杉子の方が、大宮にあまり感心して を心だが、杉子の方が、大宮にあまり感心して を心だが、杉子の方が、大宮にあまり感心して を心だが、杉子の方が、大宮にあまり感心して をかった。しかしどつちの氣が顕いか、や やもすると搏へようとしても持つされない氣持い。 やもすると神へようとしても持つきれない氣持い。

はれるのが反つて憶ろしい氣もした。外國へ行をのぞむ心だった。そして行くのをやめたと云

ととがあるから、僕は自由な内に行つて來たい」

「君は日本にゐなければ駄目だよ。杉子さんの

「君は三十二三になつてからゆくと云つてゐた

とんだ

「え」 御 病気はもうおよろしいの と聞き いた。

をおろした。杉子は海水服のま 「大宮さんが西洋にいらつしやるつて、 腰をおろして、 彼は他愛なく幸福を感じた。 彼は砂の上に腰 そのそばに 本党首

「え」

なくなります」 「え」、大宮に行 「大宮さんがいらつしてはあなたお淋しいでせ 「妾ではお話相手にならなくつて」 かれると、僕はもう話相手が

氣がしてきましたわり 一安この頃だんく神と云ふものがあるやうな 野島は幸福を感じた。 あなたなら、話相手になります

て頂戴ね」 「之からわからな ありがたら あなたは大宮さんの先生でしよ 僕に出來ることなら いことがあつたら、 色々教

分ほめていらつしてよ」 「昨日大宮さんと武子さんであなたのことを随 そんなことはありません

どうかたった一つのことは叶へて下さ

75 min みます。出來るだけのことをします。

罪したい氣がした。 彼は本當にさら思つた。 僕はほめられ る資格はありません」

然はどうしてかう美しいのだらう。空、海、口べての人を愛と感謝をもつて見たく思つた。自 分を尊敬し、自分にたよらうとしてゐる。自分 られてゐるのだらう。まぶしいやうな。彼はさ 福が彼に微笑みを見せて來た氣がした。 何處かに感じてゐる。しかしられしさがやゝも てゐた甲胄を溶かし無くさうとしてゐる。 う思つた。自分のわきに杉子がゐる。 人間にはどうしてこんなに深いよろこびが與へ 光、水、砂、松、美しすぎる。そしてかもめ し彼はまだ何となく運命を信じ切れず、不安を に住む資格がないやらな幸福が自分をとりまい の飛び方の如何にも樂しさうなことよ。 すると押へ切れずにあふれてくる。 彼は皆に感謝したかつた。殊に神に。 彼は本當に幸福を感じた。 悲しみと淋しさに向つて彼が自づと用意しな 自分が値しない幸 そして自 そして 彼なす

為に出來るだけ働きます。皆の幸福の為に働きな。 でき はら はら 子を私から奪はないで下さい。私はあなたの ひですから。杉子を私のものにして下さ

そして大宮たちに謝

ます。 るだけの用意が出來てゐないやらに彼には思へ 思つた。あまり幸福すぎる時、彼は一種の恐れ さう云ふ思想は何時となく彼の心にも忍び込ん た。生れたものは死に、食ふものは又別れる。 を持つ。人間にはまだあまりに幸福になり切れ ぎるので、 ひたかつた。しかし杉子が立つてゆく時が怖す た限りない幸福を奪はないで下さい」 すから、 彼は杉子にいつまでも自分のわきに居てもらなった。 あなたの意志に出來るだけ從ひます。で 私を憐れんでとのあなたから與へら 早くいゝ時に立つて行ってほしくも

のよ。 云ふものはわからな すつて。ですけど妾だつて心配はありますわ 「だつて人間は誰だつて死ぬものでし ーどんな あなたは殆んど病気をなさいませんね あなたは樂天家だから病氣をし 妾は隨分丈夫よ。武子さんに笑はれる いものでしよ。 からしてね ないので 運

つばいた。

でねる。

「幸福であれ

」と彼は心に

に新る

つた。沈默が一寸

たど 赤蒙の 5 do が 10 野の っと 0 大震器 他生 島は ま H 人 11 B だと 二点 わ の親友として 0) の方をどの カン カン かった気が こ云ふ気が 111-4 困重ら 0 to 0 界がが た。 0 會さ な の位、信用 二人は 話も ちがつて いいく 程度だつ \* 聞き た。 矢服り 分がか 6. 武子だつて自 -2 L から で厚意を持つだけ たよ 自 た。 る 日分にと 大寶第 L 内容 力。 して の家 分だを る ~> W 3 は 力》

以外は 分がの 氣きがなし 和 が 3 が つ 胩 理り と子 度な す 程容態を 53 早はく はない。 11 自分に 子供は親の一 彼れは科学 となが 形设 رجع 12 ることをよく感じ がは 7 そ て疑れ 來て、 Ł ば 聞き B とに感 礼 15 6 から たり かっ 72 へして 熱急があ った。 る を L も他人だ は IJ 0) 5 がない を嫁言 た た。 な ومه 心层 力。 オレ 0 なら 處さ たく ち 0 オレ 0 心是 0 か人の家 が常に自 なる本能 やら L オレ 共一處こ して手 彼れ かし ある給 カン 7= は元気 なま L IJ 似

0 晚堂 はら してふと、 大勢の笑ひ 學系

> 皆の笑ひ 氣きな か。 5 な れ た はだは さら た。 ٠ زر 6. 思蒙 より、馬鹿気 0 杉ま 摩が聞えた。 失き ぢ た 0 子に à ない。 學系 Ĺ 月め ٤ がまじ カン を つ يد 遊びに ます 7 ٤ つつて その ヹ゚ は蚤が 仲祭 來さた U. 内容に た 喰つ た。 4 杉子の 位着に だ。白い 見舞に が聞き 程隻 野島 無物 たもないは こえた。 を称たの の概 70 気ない には 容

が

3. た。 カン L るる。 彼就 0 カン 自己 だ。 腹が立た 一分は杉子が病氣だと聞くと不常に心配す さう思ふと孤獨な感じ 淋漓 カン 計能 しお子 がなんと云つても、 0 5 は自分の病気 た。 來意 た。 孤岩 勝手に 0 感じ から ま L が ろ 3 更に强く 突むひ ~ 2 気きに 学者 0 L わ 75

なって なに喜 んに思い 杉 には笑っ 笑ふ カン 子 ちも笑ふ、 が自分だ 0 のはあた ば思ふ 自分を看護し てもら れること 0 武丁も笑ふ、 ことと IJ U たく 極? ま 杉子の無 他樂も之以 だれい を心 してく カン 75 平(氣 配してく だが 礼 無いないないと 仲祭だ 野島 な つてい も笑 れ が、腹に 自っ 7 思想 杉子 特なな から 玄 非结. っだけ どん 1 6. 室命 ~

が西洋 1,D 6. 7 気き 味为 自じ 分范 は

> 敬い 杉子 6 自分は自分を係人にす L す 0 を嘆願 ことなんか思って 彼能 7 は茶 H.c はん 來 L たい。 カコ to る。 自也 やるも 日分を愛 そして 自分はない 川ら 11 枕もとの 4 な 食で 雜言記 B

彼れの でく 杉二十二 工み 6. ない カ<u>></u>。 よ、杉子よ、俺の病気 杉子の U. たの お前だけ 10 笑きひ 30 は、紙に は 前き 笑か 切片 -9-時はどう は れば気にす か笑 7 % 女长

れ

分がはそれ がなな た。 彼就 病氣 7 3 カン カュ 気が ま を彼れ 5 杉 们力 淶 ार्ड ८ 杉子 -5-なり 聞會 は とう あり 4. 見舞にく Z たが から あり が、作品が 思慧 来なかった。 た。 H る 兄妹な ま 0 彼 K は 望さみ の歸 が カン でげで自じ 易 つたの 3 思 時也

微笑 杉 力 な 大宮や武子 -j-つた 22 0 は がら近づ 强党 もう た。 0 115 來すて 心きると、 たる か 12:00 17 2 て、 数 後指が す 礼 か! して た 水す が 力》 野島を見 が泳に 挨 ŋ 熱りが 杉 1 1 なく 0 き 様子 時書 る 時力彼れは 元次氣

73

武子さんには

間は別です

武子の母にたの

ま 心で

要がおたの

は駄り

П

何言

カン

任

L

6.

3

野島にはそれは氣にならない。

彼は汽車

رن

みなさ

四人で話してゐる內に不意に二明日生是一樣。 大宮は 西洋へゆく 用意に とりかいると 云つ 歸らう」と云ふことにきまった。 っし P る 0 F 杉子は 聞き 一緒に東 6

よ 「それははつきりしたことは 「もつと早く 「姿もゆきたいわ。何でもよろしいから、 つしたら、何か送 お節りになるかも知れないのでし 心つて張戴 わ ナン りません 教ね」杉子は あ

甘えるやらに

僕は不精ですから御約束は出來ません

「それでも野島さんには何でもお送りになるで のがあつたら 島にもよく話しかける。 C 12 體のことを気にしてく もいくと思った。 其處には杉子がゐる。機嫌よくしてゐる。野 あたりの人は樂しさう しさが日に見えて遊んで來たやらに見 不快に思ふも れる。笑ひ顔を見 梨をむいてく な五人を見る。漢 緒に失り

潔癖では大宮には敵はないと思つた。 思った。誰がつけない點では 大智 でも。野島の方が顔間のことも 野島は大宮の頑固なのにおどろいかに、雅堂の第2をおせてないで映って杉子はそれには答べないで映って 位置に ねてもあ ムきつば お近に ある ij にまけ は U 云 去 道徳的 自也 な 75 いま 6.

人に逢ふのも自家に歸るのも嬉しかつた。 ぶりに東京へ歸る 東京を野島は好き ければ し汽車はいつまでも、 をさがすのが好きだつた。 師りの汽車は樂 い」と思っ のは嬉し たっ だつた。 いもの いつまでも東京につかな 又久しぶ 殊に本屋へ行つて本 まい極樂まで行って かつた。 だつた。野島は久し かりに自家の 夏の夕方の L カン

せん 三四年、

っと

つた工合でゐる

かも

知

れ

るよりも性急なのを感じる許り 4 のまにか横濱についた。

つた。身體は少しは大儀だつたが、歩きたい氣 めきく なことより、杉子のことを考へてゐた。杉子 さぞよろこぶだらうと思つた。 に東京の上をふむのは嬉 け、 B 電車に乗らうとし 別れをつげて、 「早い」大宮は少し冷かす 杉子の日からもれた一とと一ことを思い用し した。 横濱を用るとなほ汽車は早かつた。東京駅で 早場 た。 あたりは日光を反射し 6 朝の十一時頃で、 それで電車道を通って日比谷の方に歩 上親切になったことを考へた。 四人は伸にのつた。野島だけ 日は可なり頭 L かし電車は仲々來なか かつ たが、彼は久しぶり やうにぶつた。 7=0 かし彼はそん 聞ると母が 照りつ は

意が味へた。

彼は嬉しく思はないわけにはゆか

かみしめた。

共虚に自分にたい

親しさと厚

なかつた。

島は横濱まで送ることにした。東京県に大宮を 九月の末には その後大宮は外國に 7= きまった。その日野 のに忙がし

大丈夫だと思はなければ、安、とんで歸りまだい。 だけど大丈夫でせう」 に母が死なない とも 限りませんわ」

通して來てゐますからね。その方が反つて不思 議な氣がしますが。あんまり心配すると損します。 しかし私達は六千べんか、七千べん夜を無事に にはの吹かぬものかは、と云ふ歌がありますね。 「あんまり心配しない方がい」のですよ。夜半

ばいけませんよ あなたもね

「変だって、さら本氣に心配してはしませんわ」

あなたは出來るだけ身體を大事になさらなけ

ありがたう。 僕は本當に身體を大事にしま

强い方で、身體のよわいのを意志で十分とり戻 おつしやつてよ。本質に大宮さんはいる方ね一 うしてあんない、奴が日本に生れたのだらうと よろしいわ。大宮さんは又あなたのことを、ど してゐるつて。しかし御無理なさらない方がお 一大宮さんがおつしやつてよ。あなたは意志の窟。 あんない、人間はありません。

> 友情にとんだ、 0 は初めてよ」 本當ね。変 ある男は他にありません」 あんなに友情の厚い方を見たの 人の心がよく わ かり、 思なかや

本常のお友達だといつも武子さんと話してをり う。僕は大宮に慰められて勇氣をとり戻すこと が出來たことが何度あるかわかりません 「本常にあたた方はい」報友達ね。それでこそ 「大宮が居なかつたらどんなに淋しかつたでせ

其處へ仲田が來た。 昨日大宮君や武子さんが心配してゐたつけ」 ある、もうすつかりいる

ありがたう」 早くなほつてよかつたね さらかい。もらい」のだー

五月蝉くつて勉强出來ないからね」 一もうそろく、涼しくなつたし、こゝにゐると どうして

子さんの話をきいてゐると君を見上げたくな

大宮君は實に君を信じてゐるね。大宮君や武智等人

僕も大いにやる。君も大

やり

やるよ。僕も負けてはゐない」

それはさらだ」

つてくるよ。君はいる友達をもつてゐると思ふ

僕は近い内東京に歸ることにした」

僕は大宮を限りなく尊敬してゐます。

あんなに

勉弱するよ。僕も、 勉强するの

との領勉强する氣が猛烈

に出て來た それは感心だね

へ行って、うんと勉強すると云つてゐた。大宮 て勉强の世の中だから 「おちついて勉強したくなつた。大京君も四洋 感心だらう。之からの世の中は何といつたつ それはさらだ

林だねし 君が西洋へ行つて勉强してくれば本當に鬼に かなければ、之からの世界は駄目だからね は今のうちだと思つた。思想をちやんとして れば誰だと云ふ氣が本當にしたよ。勉强する 一ある それはするだらう」 世界的 僕も大宮君の話をきいてゐると、勉張したけど、第四人はは な仕事をするだらうし 0

(402)

常の意 を知らして ちしま は知ら でも き 3 ます 6 を知し より カコ 希望 弘 8 IJ 中書 心ひます。 は 私なし 主 れ 参って が を認る 私なは へき方に ば ぬ神に 0 な はこの 内多 どう を ある言葉を 主 が 御招 せん。 少艺 ک あきら 恐る希望に燃えながら そんな 0 知し ぞ御 新るり -0 Ĺ に簡単に答 ŋ は せび は望 かし父や いの私 ま 唯一人 つてをります 川来ま 時のこ す Ĺ 0 か。 拉 必事でき です。 み 手 なけ 私は望んで B やう を 6 手紙を繰返 何語 ಕೆಂ おちつきま た。 も男です。 泣态 兄きの れば あ 願語 0 , ないことを 常に感 4 0 いて かも 5 そ 12 あ かし 私な 6 なら 0) 30 私は貴女 -6 はに 玄 EL をります。 何年でも ij たた。 沙 貴女の言葉を ず。 せん。少し す 待つてをり な たの とは 印第 本當のこと がる 本學 ま 日号 ぞあし 貴を 5 事 i cop 後 少しも 以女の へから 回のこと た通信 勿為 はす 體な な尊 彼如 から を あ IJ 3 -6

> 言葉の U 自じで つて 身の内ではない、 S芸が お前き 0 克つ力を私に與へ 1 はすべてが失は けるも þ 原文を 0 は人間で オ 、藝術より カン のは何に × は を観録に れてる 他人の為にの 0 はない。自分か 行き り他に幸 れ 像 de de 7 次に次言 ま る 下絵 L Ŋ 福沙 たし 主 い。私を人生に結 は の為に 반 に飯でと ない。 ん。 たゞAの \$0 神なよ、 の神よ、私には自分 A 生きる人間 オ カ» 力》 はり Ö

1

子のことは、 費の 分がの し 彼はこのことを巴里 傷にふれない為とと 大宮からは を窓 7)> いて來なく 來たが 時々 `` つった。 なっ Z ŋ た。 顷 が 7/2 あ 彼許 b たり、 はそれ ば たり を白じ 杉さ

丸善へ行

かうと

こ思って

出た

0

だが

ですぐや

にいい

て、

泣ない

た

そして大宮から送

つってく

質に全世界を失ったの

云ふ氣がした。

に気がつ

わけに

W

**%**≥

なかつた。

白

15

ある大宮には

勿論

報告さ

失っては

ない

のを

失な

つたこと

たこと 同当

夫と西洋へ ことを野 それか 町島は 一年程たつ ゆく時不意に 聞言 杉子 既に結婚 子も に洋行する 武子が

からは少し 三つ演じ 恐れら く力ない 野島はそれ カン が忘 礼 つづつ認 。 つ n 彼紅 を本営には たが、一 た。 元よりれ なかつた。 かし野島 部。 からは 7 7 來、彼就 なかか カン いった。 は 大いに期待され、 た。彼は文壇 れ そして核子 芝居 0 の注意をひ

來言

な

方で曲条 人との ń こととう かい 0 やうに 彼然 美しく 度さ 仮女はふり が、嬉れ って行 まじへ de de 彼如 丁寧に罪人の は に立ちどま 往來 なつ なかつ L つた。彼は杉子が御解 向かずに一番近い四つ角を右 て謝罪 かつ たと -杉子に田 と彼は思つ た。 非する そして感謝し 彼紅 彼女の方をふり向い 逢っ もう心を失った 沙 お解儀をし た。 した。 てく L カン 九

まるで たべ を感じは とを知らし 11 と思へた ~ 泣なく その 1 1 で、 ŀ þ オフェ 時の彼に之程 子 才 した時等 とで日 ので。 フェ 洋行は ンの 彼は持つべ 少し それ を巡つてゐた。 事 竹像を柱に動 マスクに数をあて 散光 100 IJ 情に感謝して がたい送り た。 彼れ じのは でとめ は 30 J. 1=0 友言 あ いいながられ 艺 0 は

をとして記された。武子に大宮の母について横濱迄ゆくことになつてみた。雑語記者や、文士も見えてみた。雑記記者も來て大宮と何か話してみた。した。新聞記者も來で大宮と何か話してみた。した。新聞記者も來で大宮と何か話してみた。した。新聞記者も來で大宮と何か話してみた。した。新聞記者も來で大宮と何か話してみた。した。新聞記者も來で大宮と何か話してみた。した。新聞記者も來で大宮と何か話してみた。や性にしてなった。杉子にしてはいつもより厚くかた杉子だつた。杉子にしてはいつもより厚くかた。今上校としてねるやうに。少し複せたのではないかと思った。

「ありがたう。君は身體を大事にしてくれない」という。 にはなった。 なはなきたいやうな気がした。 ではないであるやうに見えた。 ないである。 はないであるやうに見えた。 ないであるやうに見えた。 ないであるからに見えた。 ないであるからに見えた。

の母が來て、野島に幾拶して、

it

「何とかさんがお見えになつたから、挨拶して「何とかさんがお見えになつたから、挨拶しておいで」と大宮に云つた。「ようだ」「どうぞ」「どうぞ」

# 一十五

日的 の動くので見えたり、見えなかつたりした。し み深くはんけちをふつてゐた。彼女の姿は人々 り、帽をふつたりした。杉子も人々のかげで謹 汽車は動き出して皆萬歳を云つて、手をふつた が大宮を燃してゐることを瞬間的に直覺した。 カュ やらでもあり、 をぬすみ見た。 てゐる大寫にそゝがれてゐた。野島は大宮の しその目は汽車の窓から首を関して皆に といで自分は少し筆をはしよる。野島は杉子 見ないやうでもあつた。 かし大宮は杉子を時々見る しか に返記

に耐へ乗ねて失心も願みず手紙を

ます。私は依

をあまり强く味はされてをります

る私はそれ

は貴女なくして

此世に生きることの淋しさ

0

心は貴女は既に御存知と思ひます

野島は大宮が立つたあとでも、仲田のといる。 野島には氣にならなかつた。ピンポ 出かけて、杉子に逢つた。杉子の態度は別に それ で仲田に、一杉子さんの本當の意志を知らしてほ に結婚の申込みをした。たと問我よく 彼はとうく一年後に間に人をたてて杉子の家 何時、杉子が人妻になるかわからない気がした。 トランプもした。 はらなかつた。 男だ。本當に杉子さんの意志を知らない でないことも常人の意志のやうに書き兼ねない 0 た。彼は段々仲田の手紙だけでおちつけなくな 婚する意志はまるでない」と云つて來た。彼 しい」と手紙をかいた。作用 た。彼はそれではあきらめら つた。野島は段々おちつかなか ひ切りたくも思ひ切れないと思つた。 彼は其處で思ひ切つて杉子に手紙をかいた。 から仲田の 仲田は如才ない男だ。當人の本當の意志 繁煌 いまし、 大宮の話も時には用たが、別に 家にはゆくこ しかし前程の からは「當人も今結 とが出來なく り続きに かつ の處に時 ンもした。 なれなか たぐ

私には

の話で、 す。なぜだか自分にはわかりません。自分では が反對したからではありません。兄は少し勸 す。このことをあなたに申しておきます。「雨 さまの宴には死んでも 説明もつきますが、 さまのわきには、 かく程のこととは思ひません。 ですが私は、どうし それは要するのに私の神經 時間以上は居たくないので ならないつもりでむり

す。ですが私はあなたのものの方がどの位好 かれたものもすべて無見いたしてをります。私 には凄い程、强い感じが出て來たやうに思ひま なれる ります。 きで御座いませう。 は は 野島さまは私がゐなくつても、 あなたの 言一句拜見いたします。 方と思ひます。この頃おかきになるも 一番いい讀者になりたいと思つてを あなたのおかきになるも あなたについてか なほ立派に カン

かい御返事でも下さればとび上ります。 さもないと口惜しいので、さう思つてをり あなたを貸板 ですが他の方にはわからない所 わかつてをりますつもりです。 どうかおいいし下さ あなたの御健康と、 してゐる方は澤山御座 い。どんな短 御幸福を祈る もちち 上いませ す。

ます。受けとつても御返事を出さない方がいる べん考へて戴きたいことを印します。 のかとも思ひます。ですが野島のことを、 御手紙押見しました。正直に云ふと、あなた 手紙を受けたら なかつたことを僕は望 んでむ 8

して考へるわけにはゆきません。僕は野島の妻 はあなたの名響です。 のではありません。野島は實際、ほめている優 を見てほしく思ひます。野鳥を友だからほめる つていらつしやるやうに見えます。野島 ないのです。 ないとは申しません。僕はあなたを野居をは になる人としてあなたを尊敬して來ました。 あなたはまだ野島のいる所を本質には御存知 の人間の一人です。そんな男に続きれたこと 野島の見かけかりにまだひつから その名響にあなたが値し な

野鳥を本當には知らないのです。正直に云ひまっと。光等 となほのめかさうとしたのでもう。僕は野島よ た。一番目が西洋人なら今の所仕方がありませ ん。しかしその人が日本人だったら、あなたは あなたは野島を二番目に鈴敬すると云ひまし 以上の人間ではありません。野島は僕の方が あなたはあ の言葉で、僕を尊敬してゐるこ

って野島をもう一度見て下さ 数するのが監當の人間です。 あなたは呼意を

野島を愛して下さい。 所を設見されると思ひます。僕は嘆願します。 もう一度見なほして下さい。僕を信ずるなら 怒りつばい。しかし人のい 價値のある男です。人づきのわるい無愛想 野島をどうか愛してやつて下さい。愛される 野島を愛して下さい。必ずいろくのいる ムととけ 無頻です。

次ません。私も負けずに正直に申します。あき ますと、ありがた迷惑に思つてをります。お気 す が私を愛して下さったことを私は正直に申し なことがあるわけはないと思ひます。 きまの妻に におりにかららなかったら、 なたが此世にいらつしやらなかつたら、 さう本氣で愛して下さるのは不思議な気もし の様な気もします。しかし私のやうなも を愛することが出來ないのは罪で 実になってゐたでせう。私はその時でも 御手紙を拜見いたしましたが、それ許りは出 ともかく私はどんなことがあつても野島さ なるとは思ひません。私が野鳥さま 私は寧ろ早川さん せらか。そん 野島さま あなた

かれて は 75 は獨発語 U 了がたつ た手紙 ٰ た。 ٤ æ 炎語が用來た。 カ 大宮は佛語、 けとつた。 ハガ ケ月 キシ と英語が用來た。 たっ それ 真全面 70 7-で漢語 九 時 it た。野島でか は大宮 ケ かっ ٠,٠ 7 ナレ カン

F,

力。

なけれ てゐ た小説(? 一等数すべ 不 ない。 うを見てくれれ 自分の 大なる 方はい 自 げ は東阿人雑 だ。 わ 自己 力。 0 62 分光 z-は誤 オレ よんで で構造を裁してくれ に割り 誌に 用作罪言 i L

て明ださ 2 てく 0 この僕達と云ふ言葉が野島に 某同人雜 はそ てゐる には た。 雑言 雑誌で 次のやうなことが は 恥をう 大宮を尊敬 野島も おどろ け とると、 そ する人々 はへ た。 5 んに氣 かっ すぐ大宮の 贈言 日かま。 7 をうけ れて ひ ょ ż な

大宮さん、 0 には随分勇氣が 怒ら ない りま -(1) 下急さ L Vo 私が手紙を 私禁 私は何度か 力

んに

\$3

ね

だり

した

F

軽蔑され 200 した。 ては のことよ ・と思つ だけて 3 12 かく手紙を 私は立つ瀬 えし なく 手紙をよこし です あ たり ij 愛想をつ なたを不愉 B が 40 ま d. 83 と以上の L たかわ かきます。 がい 気持ち 私はそ た。 かさ しては困る 1) 快 でわるより かり のことかも りませ にお んなこ る 怒ら 356 ことも のことです。 + 난 とを心配して れても、 私先 知り 恐 73 はましと思い あなたに怒 れて れきせん L 愛想つ なたに 7 やら 1) 主 生言 ま 1/L ナニ

私なは の上夫の 夫の方も の役所に 御士大婦 くお 薄の してむりま 光譜日言 は対時、 感じ たと二番 なり と思いまり そしてあ 武子言まに三越で 方に でし のし 武子さまに大宮さ 人で かれる紹字に 私も大喜びで一 引きあ 絡とし ない た。 なたの した。その 夫きゃ 0 が不思 御丁寧に挨拶 方も立派 30 語 ・退品 て戴き、 お口が 時、私の 一昨日参上 子さ 龍 J. イ だと 何亦 カラに カン な方で カン गाई ひ、 そして御主人 の方では遠慮 いりました。 ち 來てく -最高 際お美 いたし おなり お似合 ŧ 是我 き た。 オレ 軽い 73 ま 2

> てを たか 7 主 なる 4 -1of. な都で しりま 月にはお二人で巴里に 33 巴里は でした。 處も何つたの いムわ ある す れ す。 0 TF 本党 私も是非 とかい 70-1-どんなに漢 け でしょ がい Š とし やつて下さ 度は、 た。 1 いら 0 IJ 武等 3 力 반 ったいと思 た やる 主 \$3 か知 1118 力 しま

今日は御遠鹿 か日は御遠鹿 断を と思す 主 私公 って 御遠慮 なる 纬; ر ما 11 原し だり 御機如 吏 -} IJ 主 *\$3* きま 、過ぎ J. ts って す。 しは質は何に た 榖 なた き 座 お願ひしたい つと頭から御 0 玄 St. 栈 tu:

私なは つたご まし 5 礼 L ん。 野の お思むひ 方

だ

だ た 73 が場さま が、 島さまを二番目に尊敬 ts 思ひます。 すぐ気が と思想 < 15 Ł 5 だ帝県 はこの 11 なると思ひ変 11 御二 ひますが、 L ME 原の原で 切るち いま ことは野島 私に かっ ないやう つともお見えに 世 ず。 私 10 0 加智 一寸なっと 0 ずり 3 お すが、 なた おり ま 10 地地に ろきま カン 山 15 私は野島 お話があ 3 げに 力, なり つとさ も思い Đ 主 主

を讚美し 私を嫌ひ、私に冷淡を装つて ないことは考へら 云ふも さる L のことをかく なさ は何言 ふるひ起してその他のものをはら かし 緒になったら、私がたどの女なのに 方に平気で輝いていら たの處に参れば のはあなた許りです。 120 て参り あなたを通 和のい、性質をそのまるに認めてるで下 私を愛してゐて下さるのです。 たものに築きあげて、 のをそつちのけにして勝手に私を人間ば なるものは、 ていらつしやるのです。 は 切會 御存知のくせし な あのお方は意志の强 のは いやですが、野島さまは私と れません。 なほ母 は います。 あなたのもの かしその時 世界の為に働きたい、人生 す。私はあなたのわ なたのお役に 杉 なりになりま つつし くなる方です。 野島さま、 そしてあ そして勝手にそれ 野島さ op 無理にも友情を います。 いらつしやる 200 温い方です。 ですから萬 より 立つことよ まは せ 0 お驚きに あ 世間 なたこそ あ H 町島さま なたは そして 私があ きに ようと あなた なたは 私なは を征

敬い の為に働きた さまには出來るだけ と云ふ石で、 ないことを、 いたします。 罪だと思ひません。 0 ムきつ 和松 -(" のこ す 親と そ 15 3 0 B 願語 れ な ないで下さ 以上の いたし ひをどうか ま い。野島 で、友情 出で来き

B

知

0

てをります。

はし

か つてをり

なたが

きよ。

はちや

、んと知

ま

御返事を 口め事じ つて が、 た -下をさ たちに あなたにお日 あなたから B いら まだ参りません。私は心配 なります。羨ましく思ひ くと思ひます。 40 お待ちしてをります 私は巴里に行きたら御座 やるのです にか 御返事を ムリた 武子さま おまちして 0 れと思 ま さらす になります。 は るす。 のくれに 御返事を、 います。 れば死し いつて御返ん をります お

# 七

る勇気は 誇りになってく 問題的 迷つてゐま 僕には なっ どんな役をするで にならない。 何と返事し れる 野島に相談 野島は れるでせう。 C. せら。 ているかわかりません。僕 かし あ 日本の、い まり気のか 僕は した しかしそんなことは だがその 6 毒です。 40 だが相談、 人党 偉らく 僕造

0

-

あ

なたの

かっ

できに

なるも

を拜は

見

L

と思かる。 女を横取 とで たに奶び してくれたのでせう。僕が野島 よつてゐる友を。 5 かっ 11 す。 僕があなたにこびず、冷淡にしてゐた態度 出すま だが出す。野島よ、 出すまいか、考へた。 りとま のこと IJ の尊敬、 には B ひかぶつたのでは 1112 知れな がなければ野島 來き あ す なたは 35 世 私ない ん。 なぜ僕をそんなに愛 そして僕を信 許してく それは友を賣るこ 出さない方が本當 はこの手紙を ない する遠慮 なほあ

から す。 てねて下さ ひます。 加来 界中にありません。 厚意を持 をリ たらう。 あなたの御手紙 今はら 主 よくあ ありがたう、 れしくつて いました。 私程化合せ者 あなた 下をさ いなたの お話す はどんなに私をよろこばしま さる。 何に ます。 その 、あり ることが田 そしてお口に やうな方が との世にい 私は本常に、仕合せも はない 内長い手紙を de がたう。 私程の仕合せ者は 力> 17 いらつし とし ことの ません。 か は今天國 ムること カン きま

する を尊敬 ムことかわる きく ます 絶對な事質です。 一來ません。 ź: かけに 愛恋 する を多りませ わ Ťs け たの 11 の力ではどう Ì3 W た きま 0) 3 반 -2

私なは

かも

申を

ま

そして私の

生をき

くはしく は部分 既ふと云ふより ことです。 大宮さま、 生の勇氣をふるつて戸をたくきます て見て下さい。 てしまひたく るだけ たくも なければ仕方がありませ のことをお考 せん。私は死力を悲して は私です。 カン 門のそとに立つて つきら いて下注 しかし黙つて運命に任 た」きた 思 私を一個の ひました。 思ひます。 は運命を開か 野島さまのことは忘れて下 ば 私 へになったことを、 いと思ひ はあきら ŋ L 獨立した人間、 正直に何 野島さまのことをお それは恐ろ か 戸の自づとあくのを 20 うと思ひます。私 ŧ L 運命と戰ひます。 今はその 8 す。 なけ とも せるわけ 私なの カン オレ 3 D> どうか 真心が 戸をた 3 す カン 女なな なら 私ななは っきる 6 15 ٤ 7 3

2, 本党は 門よ 仕事をどん って、日本の 4. 11 たり て た。 です。 まへ 下さると思ったのです。 いと思って、 ち は正道に 尤も僕のころに來たく つたことです。 3 吏 ` 出たし つて ろりく ひました。 る 野島は 毎日造を見たり、 登弱すざます。 何言 ば、 **ゐなくなれ** なたの云はうとすることは しなければならないことが多すぎます。 そし したこ 本をあさつたり、散歩 に云ひます。 るる カン 僕に D' のことを考へ のことも とを感 て今は來てよかつたと思つて ノしてゆく 6 文が常 がない 日本を去るこ 僕はそれを恐れてゐ たりしてゐます。 あ 僕はそれをのぞんでゐまし なたが冷淡に ばあなたは常然、 を高め、思い じたの あなたのことも 私造は出 やうに 僕では 音樂をきい 、ます。 思つてゐたのは そし やうに で あ 心想を高な とにし なた 田楽るだけ 僕 なる ひます。 て結婚さへ たり、建築を見た がね が L 達 わ たり、芝居を見 野鳥を愛 機に かり切ぎ なけ は 0 たの た 始んど 忘れ 想になん は 7 世界的 來きて つです。 原品 は 0 わ 書記 す。 して 力をから 恋を ば、 たい るま うって カン 6 えして から ŋ 力 け 僕 H: 切雪 僕 BE O カン ts

野島に は残念です 想等化 く力は は野島に うで が田 尤っとも んな時で、 それ す。 せん。 しま しかし 7 B なたは僕をも本當に知らない つてゐます。 を一つ課して 時で ばそれが愛に たな 野島には の野島は 來字 して 野の す。 かな 島は 野島にさら冷淡 あ あ あなたにとつて幸 6 むる。 なたには 早時 す いと云つてゐます。 Đ にして 0 刀能 今に起き上るで け ま きまとふで せん。 西洋人に見せつ 征 15 ム所にふれ 僕はあなたを憎んではしません。 な 私力 僕の處に大 達が 服され 製に 正直にさら申します 7). は たも、野 んはら ちくだか W まだ本當の男の價値を見 きま つて下絵 ふる あ な なたは野島 つたで 步 る ts 75 きう。 島 ひ立た 人员間 せん。 たら、 いとは 福 0 來た せう。 をきくと オレ けて 僕は今野島の脚本 て参って せらはよくあ 40 です。 L なけ ない。 あなたは 限りません。 あ カコ めてあ かを受すること 假にして 野島は なたは そ かし れ ん厚意をも 力 僕はい やな気が ば おます。 う 原意 健と は誠意 云心 ならな を理り 2: あ 主

# 7

御 手紙拜見しまし あなたは謳つきです。

とはす

カン

ŋ

¥6

カコ K

と思ひます。

は世界的存在の價値を失ひます。

今は大き

私なの

寫真 0

をお

目め わ

けます。

私

O

云

0

た

それがわかりませんでした。野島さまから求婚 それで私は反つて安心もいたしました。 に近、私に冷淡を裝ひ、 いたと思ひました。しかし私には一つ腑に落ち ろおほめになった理由が、すつかりわかります。 ないことが御座いました。なぜあなたがそんな して下さつてから、やつと合點がゆきました。 今になつてあなたが野島さまのことをいろい 外國にいらつしたか、

失つても、もつと適當な方におあひになるにち すが、もつと私のこともお考へ下さい。さもな 30 に、私を無ててもい」やうに思っていらつしや らつしやる。 由等 私の心に野島さまの愛が少しも はお愛しになれないのでもわかります。第一、 がひありません。その證據には私を私のまへに が本當なのです。大宮さま、あなたは私をとる なってはいけません。私はあなたの處に歸るの わかります。大宮さま、 今でもあなたは野鳥さまのことを心配してい と私が可哀さらです。野島さまはきつと私を が一番自然です。友への義理より、自然への 私はあなたの義理の聞いのを尊敬いたしま 野島さまへの義理をかいない為 あなたは私をおすてに ひどかないので

いで下さ 義理の方がいくととは「それから」の代助も云っ です。 せん。それはあまりに可取さうな私です。私 です。あなたを失ったら私はもう私ではありま あなたのものになって初めて私は私になるの も、皆、あなたのものです、あなたのものです。 ものです。なだの一生も、名祭も、幸福も、誇り こゐるではありませんか。どうぞ、私をすてな うではありませんか。大宮さま。 になりました」さう申して笑ひたく思 者の前にも恥ぢません。「あなた流は女になれる。 をお許し下さい)ばかりこの世に生きてゐる女に 二人で生きられるものは住合せ者です。ね、さ い。私は女になれました。ですから私 なかつた。だから男のやうに生きていらつしや なたの子供を生む為にへこんな言葉をかくこと たべあなたのわきにゐて、御仕事を助け、あ そしてそのことを私はどんな女權 い。私はあなたのものです、 あなた心 ひます。 渡る はをかな

は

あなたの外國へいらしつたことの表と裏の理

わかります。

少しがつかりした。しかし自分はそれを意識す

女と云ふことが疑へなくなつた時、自分は

ました。僕の心のある所をお察し下さい。 か A あなたの手紙を見て僕は次の様 お前気 は 何を考へてゐる。 あの人のこと な對話を かき

可愛らし

い娘だと思うただけにすぎなかつた。

その女をその後二三度見はしたが、たいその時、 ひどくは思つてゐなかったのだから。そして、 るのを恥ぢた。自分はその女のことをまださら

人を好きになつたのは友達より先だつたかも知 らないと思ったので。しかし正直に云へばあの らその女を無してゐることを聞かされた時自分 の家の庭で繩とびしてゐるのを見ただけで、 なぞとは夢にも思はなかった。たじ微妹と微妹と 以上思はなかつた。そしてその女と結婚によるない。 けで、愛らしい女だと思っただけで、僕はそれ の人の質値を出來るだけ、ひくく見ようと努力 る。いや女のことは考へすぎた。そして僕はあ まう。僕は二つの間に立つた。僕はどつちかを はその女ではないことをのぞんでゐた。 の女の名もその時はきかなかった。しかし友か 礼 して來た。自分があの人を好きになつてはたま 失はなければならない。僕は友のことを考 「それを考へなくてい」のなら、僕は何を苦 「さうだ。あの人のことだ」 一君は、君の親友のことは考へないのか ない。しかしその時、自分はたべ一目見ただ そして したい

微笑み ませんでしたが 時まだ十四で野島さまとも御話し 本のつるみを重さらに持つて急ぎ足で は 子さ 常にうれしくたの 時等 かっ 武子さまに御挨拶なさったのだと式ふことがわる。 らつし を個外通つて少し参りますと、 友達の處に夢る時でした。あなたのおうちのと言うとい 又忘れてゐました。その後往來で一度お日に つのまにか忘れることを望んでるました。實際 んでした。そしていつか芝居で てて御挨拶しようと思ひまし つくり かる近し をその後忘れることは田來ませんでした。私 から、 し 從兄妹だとお聞きし やうな気が 1) そのことを恥ぢまし いらつしやる所を拜見 いたしました。 やうな方がこの世にいらつしやることを本 まして、 いたしましたらう。私も赤い旗 やいました。 あれは近子きまの處へ上 私はあたたを他人とは思つてをりませた。 気まり いたしました。好まし 、あなたの男らし もしく思ひまし の悪いやうな、 あつと思った時、 そして選子さま た時、漢まし た。そしてそのことをい たので、 してから、私はあな た時に、あなたが あなたは大きな 野島さまと一緒 私はどの位び 7=0 たことはあり い立派な御谷 って二人で がつかり い氣がいた からあなた 私はその のなってい やう あなたは してあ た気 わ 前き お 35

しました。 内容 私はあなたのお家の前を通った時、 餘程、武子さまに つしやいました。いく酱の本を買ったの 當のよろこびを知つた人は甚だ少ないと思ひま が出來ない人が多いやうに思ひます。 に生れても、本當の女のよろこびを味ふこと ることが出來るやうに思ひます。世の中では女 ません。私はあなたにだけは らつしても私はあなたを愛し なたの位置に居、あなたが野島さまの優貴にい たのにおどろいたことです。 して戴きたいと申しかけまし ろこんでいらつしや 以い 7-0 たと一緒に遊んだり笑ったりするま す。私もあなたに逢ひ、 な気がします。 よろこべるものかと云ふことを知 にこんなよろこびがあり、 上は、それを失つては生きてはゆけない 強い はころでもう一つ自歌いたします。 類見に上つてよとおつしやいまし い女とは思はないで下さい。野島さまがあ 知し らない内はよろし あなたは武子さまと何 いつかあなたとトランプをし ŧ5 いました。 ねがひして誰の本を拜見さ あなたとお話し、 人間がこ 何んでも申し上げ たがやめました。 しかし ないわけには参り しかし私を虚祭心 武子さまはその か話法 ŋ お家の立派 ませんでし んなにまで ではこの た。私は むしろ 度知り それは だとよ あな やう 北上 本學 た 驛 洋にいらつし は

時 たの 努力なさる度に、反って 自分は運がい 1=0 た。人間に生れてよかつた。 せん。神に感謝し くつてられしくつて、どらしてい 島さまのことは 7 でした。和の力でもおとめして見せると思 ら氣がつきませんでした に又私をひそかにいたはつて下さった御心づか もうれしかつたのです。あなたの義俠心と男ら ピ てゐて下さることを信じることが田來まし ひとを利はちやんと感じてをりまし しさと、女に媚びるものにたいする祭 あ をりました。 ンポンの食の時も、私はそれを感じて、負けて 外國行をあ あなたに逢へてよかつた。勿體なすぎる その晩またお邪魔に上つた時、 なたが外國にゆくことをおきめに いつかあなたと海岸で二人で散 ムと思ひました。 あなたが私に冷淡になさらうと まるで無動着 0 ないわけには 時、本常にはしてをり 私はあなたが利を変 が、あなたの御心 女に生き なぜ 参り -C. 7 をりましたか 程はられ かれなけ ま カン 北に れてよか た。私は野 かりと、其處 なつた わ た かり ません it 時毒 あ だけ 110 古

ちゃんと見ぬいてをりました。處が矢張り

私なは

本常にびつくりしまし

へお見録りをした時にあなたの御心を又見む

心配になって來ました。

しかし私

は東京

思った。世来ない。 云かかかるかかか 前からその つか 分がは そ心 男が -幸福に感じてゐるのを見た時、 安心し切ってゐる、そしてむしろ感謝 まだその のことを思つてく ば 13. 達甲斐のないことを し大き ねては まり 何度その女のもとを去らうと思った 起きて海岸にいつた。 は 女 ことを感じ もあ 自分を信じるも 友の為 自分のことを忘れるだらう。 た晩 あまり をゆづることが 女なくも 分に感謝して あぶない 切つてゐな る い氣になっ 戀を打ちあけ、自分にたより、信じて だつた。 ことは感じてゐた にも、 2 自分は友の為に やでもあった。 その女が來て自 分がは 生きてゆ れない と云ふことを経々感 打撃だ。 自分の為に そして友が前の晩 た。 露骨に感じ、 その晩よく は矢張り のを裏切ることが出來る が出来る、し 今なら とも 次はよろこんで 介で自分が 次は既に濱に田て it やうに見えた。 吸らない。 る。 友の方が本気だと やらに見える。 0 64 っまだ自分は、 一去る かも 自分は自分の支 ねむれないで朝 しかし友にと 々感じ ٤ かしこの を友は自分に 自分が去れ のが本當と のの意 そして野島 してゐる。 一緒にトラ のことを 自分は カン た。 心に本質 20 は友に 知れれ 古る」 L 2 カン

人is

n

する

0

が

白じ

がはまだ女に

た。 分はそ ら 識と かも知し 自分も 女がなんな 白じ 志なれ と手で を思い 友に 友を安心させ、 る は自分の空々し を 0 いて自 B 0 どうし 「よし、 僕に 女龙 しその 分は『勿論 なほ が、 ば、 たと思ふ。しかし二分は、 して迷び出した。自分は 女 子紙とでは、 自慢しようとは思は ことをほめ、君が戀し 0 は つくさうとし るこ が君を尊敬 切ら もち 本當 それ れないと云つた。 君の戀人と思 ようと云ふのだ。 ことを ۷ 0) 尊敬して 女が自分を本氣に愛してゐてく 女のことに盆々無頓着に もう 來さて うと努力した。 は友に世話するのが、本當 が 少し强く友の為に カネ ことも思ったが、 友の為に盡した。 あ なかつ 君がその女を懸しだしたこと それがわから いのに気がと なほ きらめてくれ ねる してねたとよっ た心も はなければ心を動かされた よろこばし かも知れない は女のことを そし 自分はそれ ない。 それが聞き わかった。 たのはれもだと云ひ、 友の為に L かし たらと思 て 盡し、友の為に なくなった それをう がめたの 一分か 自分は口と行ひ L たら、 今その點に カン な **D**> とよい で・ つくす気で しか す そ 8 から谷々意 れ L 心では自 知れ なく つたり れで かっ で、 0 ちけして 友能が れるな し自 カン 0 君常 その 自分が 奪 ŋ なつ 君言 \$ 82 た。 女龙 方等 そ i.

とも思ふ。 L 手紙が來た。そして寫真まで來た。 處でとめることになれて來たと 思ひ出しても見たが、 云 0 L は は忘れることになれて來た、 へるのだ。 女なな のことを考へることを禁じら その女のことを思は た。 その け でく つきり云へ 稍忘れかけ 大きを強い たやらな気さへ 6 か カコ いけないの れるのだ。別よ、 る のこと許りつい考 女なな do ない L は ない。 時害 れ もおそいと僕は 冷淡な手紙を出し たらと思っ はふとなの死を考へ カン ゆくま のこと切り し自分は西洋へ來て一 った。 ない 處が其處に思ひ ともかく自分 獨身の男は女のことを空想しな C した。 か。 V: 氣で 勿論、 つて 自分は そして自 とり そして女からくる手 それでも と露骨に厚意を持 ないでよさうと思ひ ねるの おどろ 自分は戀したとまでらは 友達をらら 時々は随分淋しくつて、 る 返か たあと 6 自分はいくら考へて 11 L だから、たい れ cop れなくなつてし 4. たりし でも 僕 け いやい うになつたとも云 0 れてゐるのでその 0 たことも皆無と でい 0 7 が心を動かし 女のことを少し 年半程たつて、 なくその女から 戦つて見た かた はとり カコ た。 そして 73 のが本営か 友が死し いことを つてねて つてある 他 返しの 0 ま 女 わ 2

自分の心に変し は変し (意識を が自分を見て つた。 分はそ しかし と思想 け \$ 自也 女をさけ 3 \$ 分流 か暗示を 淡江 はう L する がは友を 人だっ た カコ 注意がやしも 響以 ŋ 自じ 0 L 反き 口分は之では困る その る 與忠 時 分は、 力きに 75 3 やらにし 大き 思想 種は 女はな 歌え ほ 未発の そし N 自己 なら 0 の嫉妬に つてゐた。 れ あ 日め たらう を感じ 返慮し 分がは する き Ope き た 0 つと 0 1) 7 ない 6 女とド は 女はなな そして人 てい 成る月の ると力のなく L そ そ あ して 打た と思っ たど な氣が た。 醜い女だらうと 0 を話 自也 0 自じ 友記 女を そし その 人だと 分がは、 -0 だが白 日分流 分流 逢的 分がに 0 10 を一日見 して 想なだと 700 學 は 71 注意 7 は一寸釘 げに立た 0 と云った。 He 要多 なる 7 た 意ふ その 同意 25 分流 夜き こい方に 足市 は そ 來する い氣意 は た時に L る んに はす 時に とと 女をなな ts 時等 矢型 友家 思想 -) が カン は 0 だ カン

問題語 その 福の為に 白がた し自分はそれ を自じ と積極 ら、や」も ر الح して あ 分差 7 感情 胸寂が 絡とに 私なけし L -0 0 な は カュ が 結果 女に は 分艺 愛きす カコ 女に立派に見 0 大は傲る 知し ある 2 站 的 つ it を 力。 厚 無頓 働きた いて その女がその女を愛 b さへ ち わ とそ 力。 あ ts る する 出ること れを認 0 な 所までそ 0 7> ことは禁じら の女を 気には働き 感覚 來きた。 かな れて 0 程だと ٤ 見きに やらに見えた。 さう 自分が 驗 田。 난 とさく なり れ あ カン 二人は 見み をす 思ったもつ た。 ることに役立 0 る るこ 4. す る そして に成 は た。 謀む た 自じ やうに 既叛心心 な 思想の そ な 83 8 分だ 打らく账つ 早場く 15 れ 7 カッ 功言 83 6 自じ で反か が出 0 L つ L る れ 自也 分光 け 7 して 10 れ る、 た 分ざ 0 -0 ねてく てたら ち 0 カン 女に 道等 女人の 7 け す 7 0 つ は ٤ 短徳的 緒とに 自じ き 晚点 友も 7 る 思わた。 ŧ 日分は断 自じ は ٤ た 友前 る 九 0 友 分流 時等 た。 0 傲に L オレ 6. 易 な 幸さ す ば 1) 0 カン 200 弘 心細か 女かなかな し切っつ の愛を 国を横を ぶなく に對信 意識 は だが を感じる男だ 15 が は 4

11 He 7 來言 tu が 10 來た しろ、 カコ 人り から お互な 愛言 事じ 1= から

7

肉

然を

た

衣を

を

3

仲东

しく

集あっ

女をかな

女を 主

しやうに

あ 2

ま

見え

の女の

ŋ 0

多く

(2) さ

上之

珍ない 心にはる パだつ

の友と女の

奪記 わ

あ

る

る

Ł ij

思っつ

った。

自じ がにも 不安を感じ

分元

元は人間を一

愛恋

٤ でねたら

10

不幸

た。

間

は

0

82

カ> な

わ

から

死し す

人児

つか

は

る

カン

门巴

of.

役に

た

7 なか

そして

دمه L

す

ると

なっ

た。

7:0

7) =

6

そ

0

を

気気

なつた。

す

務を果さう

思いつ いその

た。

カン

Ų

そ そして ع

れ

は

的多

には出

來る

だけ

女をさ

け

友

ねた

0 ds.

かも

知し

ない、

カン

X,

カン

友の方に向け

たく思った。

0

力。

知し

オレ

な

4

事じ

-

何と事じた

用三

來き

分を見る は自分のも F. 旗路 32 厚湯 自じ でら離れ 白じ かを 意 5 分龙 女な の力に 合意 カはそ れ が自 が漁色が 7 せるこ 0 ~ ねて 分范 TI 3 をこば 後 y. いこと 0 間光 るこ 田。 力》 存る が多く 來 11 \$ 在言 まら 自じ ٤ IJ 75 な こだつ 15 分差 ふくそ を 力》 無也 73 II 知し 0 が頓着 0 0 た N 女がなかな 日的 17 File が なら はよく 分类 自じ 自也 自じ はそ 自分は一人 一分と二人 ば 力》 出。 女は 0) 逢.5 分 自

友智

來意

から

0

女をなな

しをほ

23

ち

ぎ

る

自己

分ぎ

負けてはるないつもりだ。

天使よ、

権が為

分は反って今後の『彼」がこはい。

しかし自分も

て生み出したも

のではない。天與のものだ。

れはすべて自分の力で得たのではない。

意識と

きるものは仕合せだと云ふ言葉は本常だ なければ の人が云ったのだ」 れは誰が云つたのだ 生きられなくなりついある。二人で 生い

は真剣にならなけ

ればならない時だ。自分達

イタ

ければならない

時だ。

自分達精神的に働くもの

リー人も、支那人も、印度人も自分達の仲間にゐ フランス人も、イギリス人もドイツ人も、

皆若くつて真剣だ。そして一つ目的、

、人類

生れたる我を無意味に死なすな。汝の

このよ

軍のラッパを吹け。

今は人類が、立ちあがらな

お前は友情の厚い男だ」 いくら笑つても本當のことは本當のことだ」 は る。

く水めた為に何か他のものを得、俺は水めること 自づと入る道である。友は得られないも 分として生きるだらう。それは自分達が選擇して して歩きるだらう。自分は女を得て本當の自 とを運命から强ひられて其處で 軍ラッパがなりひど とをこばんだが、求めるものを得るくじを選ん てきめることの出來る道ではなく、 をとる。恐らく、 て、俺をなぐさめ、俺に勇氣を與 の道に神の言葉をきく。 とでも 俺はそれを幸福と許りは思はない。 更に進む 云へ。施は運命の 友は最後の苦い杯をのむこ いたのだと思ふ。彼は孤獨 他のわきに 更へてくれ 彼は本常の彼と へてくれる。 には天使が居 强ひられて たもの のを強い き時に、 い血を直接に感じる時、自分達は同じく兄弟だ たに生きてゐる世界各國から集つてくる若々し も、馬鹿はゐる、巴里にも隨分ゐる。だがそのし 寫真は、それ等の人の賞讚を得てゐる。何處に くれる。天使よ、我を益々我たらしめよ。 の為につくしたがつてゐる。皆は自分を信じて

當に喜んでくれる。彼等の上に韶福あれ と思ふ。日本によき人間のゐることを彼等 界を失つてもお前を失ひたくない。だがお前に お前の赤めからの寫真を全部おくれ。俺は全世美に含んが 緒に全世界を得れば、萬蔵、萬蔵だ。 わが愛する天使は、巴里へ武子と一緒に來い。 い等は本気 Ł

部お送りし

ます

わ、可笑しいのも。

笑つて頂戴

L

だけ見せて頂

んの ŋ がたらい あなたのお手紙は 虚にゆきます。 あり がたう。私は之から早速武子さ 兄に話しましたら、 本質に驚喜させまし 兄も大津 あ

んまり

本物を見ても

が

かり

なさ

れない程度で

をそんなに質めて下さるのは

なた許りよ。あ

す。 世界からです けど武子さんに、私はまだ何にも話して御座 親には見から話してもらふことにしました。思 自然ですわ。何しろ私はもう夢中にうれしいした 古 らこんなにられしいことはありませんわ。です です。本常に巴里 あなた以外の方が私を愛して下さるたんか不 んでも つて、今にきつと私と結婚しないでよかつたと 子さんに一寸氣があ 質に愛してをります。 よろこびで赞成してくれました。兄 はき L お思ひになつてよ。いく方がいくらでもいら かりそのことは忘れてをりますが。野鳥さん いでせら んのことはお氣になさらない方がよくつてよ。 せんのよ。 やるのですから、 です 中の人が笑つたって、そんな石氣者も居な つとよろこびますよ。 お出外になると。 が、私はもう不氣ですわ。私の寫真金 けど、私は ですから少しきま へゆきますよ。どうしても もう度胸がきまりましたわっ 結婚でもなさつて、お子さ つたのよ。 しかし兄も氣の毒よ。武 だからあんまり野島さ 武子さんと御一緒な 1) かい はあなたを

た友の手紙 持が露する 理にも仕事に 自分が女を手 6 淋しさに打ち克たうと思 友のつらき どう 僕は ことを思ふと、同情 6 から 方がない は寫真を破るか、誰か西洋人にやらう が 失ふことの 處 。自分は毎日うろつきまはつてゐる ば ま が いけない。 れ やまり は淋漓し 滅事き 201 罪 、よくす か がでも するとそれに接吻さへ ことの気がした。そして仕事をする時、 どつち のは拂つた。 の勇氣は ったい にか とも 寫真を机の上にかざるく 6 まったと自分では思った。之が罪 があ 1 いくとも思った。 < 美かことの かじ 僕は仕 ムれてゐ わ それ 思わる 處と E る。 か 5 さうは思つ いつても、 る。 为 IJ がへんに生きて見える。 が た。 事に その な 0 L 過る あとは 兩方し る。 友から いてゐる。 叉そ、 な 勝手にしる、 つてゐる。 つら 4. かじ なつて來た。 ころに一番 した。 郊外の田圃や 部をよんで見よう。 しても 自然に任意 わ 自分は自分の れ うさを知る して見たくなる。 ŋ 0 けにはゆ しかし自分は は女にた 手 見たが段を女を 僕 0 紙にはその気 そして自分 いてゐる。 つ最近 43 なるやうに せるより もら かし 殊証に が 力> いしても ゆきた 川で來す ない。 と思っ 友養に は友も 0 に寫真 たに來き H 無也 L 7 0 た 化 泣≒

き彼女よ、 る。 而打た -C' 20 がつら 淋しさを耐へなけ な 淋ジ 君家 やり 林岩 らも手紙が暫らく さうだ。 い。そして益々人生と仕事にしがみつく きも 敏き 6 があ きたく Di たやうな気がする 中を歩 君家よ、 兼ねてゐる。 へら 0 水を見たりしてゐる。 7 いやうに思ふ。自然は しさを與へるのだらう。 すぎる。 ではないと思ふ。子を失ふ母よりも てくれ 君家よ、 なる。 からあててくれ。 れてゐるのだと どう 自分を憐れめ、微笑の日光を一寸 į, たり、 たらとよく思ふ。本當に失憾す 僕を しかし自分は自強 自分だ かっ 僕に 無りに れば 小<sup>老</sup> な は表常 勇氣を與へてく 川麓 4. 80 なら てくれ。 単級を 想はらと努力す 0 0 は何の為に人間にこん 僕の生長力 な 0 41 人間はなぜ又この ひとり ちに腰かけてぼん なほ皆から捨てら 自薬は地し のだらう。 僕は さうとしてる ぼ 力は凍え 淋 れ。 したく っちだ。 しきに 自じ分割 君常か っと だ to Z

は

を送ってやっ 1) 一僕は影 35 奪ふこ それでは それなのにそのお前がその友達の懸人をつ つて、 お前 15 なるのだな 石できたっ it 何先 7 友富 友と 達等 1 ٢ 返事 1 ・フェ を 短し 阻范 ンのマスク いましたん 主

った。

そして

カン

4.

た

カュ

オレ

をご が をよんで して せめ てもの罪亡ぼ 譚 感光し しこ佛園四の友 たこ しと思った とを報告 したことと、 人の関わ して 係分 じて るる雑誌に つた。 友がそ それ

らう 友も なほ 40, 前に 女情のあつ のに感心するだ

遊院 つたり のことで本常に しさうするより それを思ふ 知し (偉大なる) 神と云ひたい 礼 13 V. 自張を 化 ٤ 事をさい 鍛き 起 他影 所だが、 へら なほすまない気がす L 仕たが たりする人間で せよ れ る 人と対は うと思ってゐるの こだら ない。 250 友は必ず今度 彼を本當に 友は参り はない。 切雪 人艺 鍛き 力。

女を失しな する ることを、自分は 730 一それなら 「さらは云はない。僕は女を得て、 南方が、日本及び人類にとつて有意味 力を得る。彼は女を失つて益々真劒 って仕 お 前は 事を完成 女を得る 切にのぞんでゐる すると 化 事 立 を 盆草 失び、 0 々 カッ 仕 事 友 70 は 75. を

なく カン きょう Tz お前き た その なり 云いな。 B お丘に愛 方がお前の 女を失 0 よる 4る。 他也 ったらさぞ真剣になるだらう は してゐる。 仕事に もう女を失ふわけ 恐ろしい勢ひで はよささう 一人では 生きら だな には W

野島は

はこの小説を讀んで、

泣?

まりに騒がい 分は君に許 て友情を失ひはしない。しかしそれは反つて君 だらう。自分の方は勿論君を尊敬 な気もする。 君は君らしくこの事質をとつてく しを請はうとは思はない。 い。計はとるやうにとつてく だが何彦 かにあやまりたい。 し対にたい それ れる れ は 自じ L オレ 分が 立ちま

鼓舞され 自分達は勿論計受する。自分は云ひたいことがじる意とがです。 いえて れいして 君が自分達を如何やうに裁いてくれてもいして君が自分達をいか すぎたであらう。今になつて遠慮するのもをか ふであらう。尤も僕達はもら十 隨分あるやらだ。しかし んと結婚することになるだらう。 りになる なものだ。だから正道 事實は以上のやらである。かくて僕は核子さ 福を前を ヴェニスにつく 二人は遠くから、許してくれるならば君 たり、尊敬されたりするのは不快に思 やうな人間になつてくれることを信 そして計が、日本、否世界の傲 、杉子の一行を迎 僕から慰められたり、 に云はう。自 分に不快を與 との へにゆくわ 日分は 事質にた 明ず

いた、感謝した、 を歩かう。 仕事の上で決闘しよう。君の惨酷な荒療治はにいるではなる。君となる。それでいた、孤獨な獅子だ。そして吹える。君と 撃を興む て、 てその淋しさから何かを生む。見よ、 に自分の額に傷 だ。 L 0 てよかつた。 一君よ。君の小説は君の豫期通り僕に最後の打 6 決心をかためてく ついた、孤獨な獅子だ。そして吹える。村よ、 てもらひたくない。僕は一人に かも ŀ 参り切り ・オフェ 大宮に手紙をかいた。 山雪 知れない。 へた。殊に杉子さんの最後の手紙 の上で君達と提手する時がある かしそれまでは 君よ、僕のことは心配しないでくれ、 ンのマスクは不にたくきつ 僕はもう處女ではない。 を與党 しかし死んでも君達には同情 ならない。君からもらつ れた。 へてくれた。之は 計よ、二人は 今後も僕は時々淋し 耐へる。そし 別なく かも つけた。 獅子だ。 僕にとつ 僕も

怒った、 粉微塵にとびちつ はいきなりそれをつかんで力ま れを庭石の上にたいきつけた。石骨のマスクは 机の上の鴨居にかけてある大宮 釣つてある絲を切つてしまった。そしてそ たべ 一つて ートオフェンのマスクに気がつくと彼れ わめいた、そしてやつとよみあげた。 室のなかを歩きまはつた。 た。 彼れは Ų. きなり机 せに引つばつ から窓って そして自 に向家 0

くれ

7

野島は 上るだらう。之が 傷ついても僕は僕だ。 にか ともかく自分はそれをのみ 「自分は淋しさをや た。 け給な 泣ないた。 なければならないのか、全く一人で。かよ それ そして左の文句を泣 をかき上げると から つとたへて來た。今後なほ いつ 東へられた 杯 ほさなけ カン は 彼れは び きからづよ

きながら日 初世

めて泣き

ればなら

起き

よ師 t

何度質 起き上京 師山 七を七十倍し 七度までで よ、 れるま B 师儿 12 ば た程 ななり 倒 オレ

記さ上らねばなら

6.

東しましたの。 でしましたの。 ない質が似しつこすることも御約って、あの笑い質の真似しつこすることも御約っていましたの。

して見て、 すわ。 こから武子さんの處へゆきますわ。歸つて又先 部隊 手紙をかいてよかつたわ。 私どうしてから仕合せなのでせら、思ひ切つて らい」ので れ たの。偉いでしよ。之からゆきます \* 0 ましたわ。 かるだけはぶつかつて見るも したら、はもよろこんで承知してくれたさらよ。 して かきますわ。兄が今やつて來まして、母に話 なく 泣き出してよ。もうあなたとは少しもはなった。 可愛がつて頂戴。私はどんな洋服をきたかはい 頂戴よ。 って 私はなんでも云ふことをきします それでもらまち 私は二年間 せう。武子さんに御相談しますわ。 ムのね。 お口の 15 何處へでもついてゆ 考へましたわ。 かしれたら私られ なんでも正 がひないと思ひまし のね。用心に用心 随分考へ 正直にぶっ から本気 ゆきま しく

たり、話 に考へただけで笑ひますわ。 やるのを見ると、私もわかつた氣になつて一緒 方と外國語で話して、愉快さらにしていらつした。ようには一族 10 西ス にゔれしいのよ。 記れて 芝居や、音樂會にも一緒につれていつて頂に トンチンカンな所で笑ひますわ。 もわかりませんわ。 はちつともわかりませんわ、英語だつて何 したり田來ますのね。尤も私は佛蘭 なんでも御一緒に見たり聞い ですが、あなたが外國の 私は本賞 就だ

ても許智 方は皆いい方よ、私はあんまりう 方でもいっ方はよろし 立派な人間になって皆さんの前に立つても恥かりとは、たば をかいたかわかりませんわ。 しくない人間になります に出來るだけ てちかいわ。 いらつして下さったことはよかったわ。 0 でき 本當に本當にあなたのやらな方が、この世に受言、受害 して頂戴い あなたのいらつしやる處なら、 御贈申します ありがたらく もう二ヶ月たつと日本をたつ いわね。 わ。私も出來るだけ 本當に何處の 4 p あなたをほめる 味 れ な所 L 何と 和神様 一處だ があつ ので 國色 何色

+

て君家 とを僕は信じてゐる。そして露骨に事實を示した することになることを知つた。自分は君を尊敬 の二人の手紙をかきなほして、君に見てもらっています。 ば、 5 まさしつける。自分は君の神經をい 冷酷な態度を甘く見せようとも思はない。自分れて たて なる ない 克つてくれると思ふ。僕は又君につまらぬ同情か る は をしようとは思はない。又自分の君にたいする してゐる。君は打ちくだかれれば打ちく 自分は二人の手紙をことに公にする。 程度 かと思つた。しかしそれは反つて君を侮辱 たで事質を云ふ。 君は反つて怒ることによって悲な の面前にそれをさし 偉大なる人間として起き上つてくれるこ つける。 たはつてこ ひみに打ち 、だかれ

のに對於 あ 云ひわけしたいことは既にかいた。ことでは何 ts るものにあやまりたい。そして許 も云はない。 それに就て自分は何 と思ふ。そして自分のとつた態度を必然の 一方自分は自分を正當だと思 する一種の恐怖を感じるだけ たど自分はす Z, ひ まぬ氣と、 わけ U. ない。 しをこひ やむを得 ある 自じ分が

方ね。私ないてしまひましたわ。二人であなた

本當に武子さんはいく

られしかつ

のことをほめて、

ほめちぎつて話しましたわ。

ルー

ブル

10

つて、モナ・

リザ

の前に立た

ょ。

武子さんはびつくりしたけ

子さんの

つていらつして、私のくるのを心待ちしていら

たのよ。同時に出して下さった御手紙が武

お家は市内なので、少し前についたの

合行つて歸って來ま

たっ

武子さんは

もち

知し

ないい

とも

力

<

一地の安い處

を搜討

さなければ

なら

地はきれつれ ては偶然に與党 偶然神から見ては必然であつて 仕事がまちがつてゐない以上、の理性は迷信だと思はうとする 運命によつてきめてもらひたく思つた。 そ して自 7 勢性 ゆきたがつてゐる。 な ひは 分達の内の勢 へられさうな気がしてゐた。 V: 自分達をまきこんで、 自分は毎日土地のことをいってゐる。しかしおちつく うとするが、 7 はますく 何かでよき地を 人院 自己 分はこ どつか から見 つく土 自じ分が

0

は 近くにいる土地がないときまると、 で賣れ それもあぶないの 金はいくら多くつて 夏れるかわから な話、念さへ ムと云 3 のをあてにしてゐる ムふこ あ だ。 になった。 も五千圓 ればどうに 自じ 分流 0 だから。 は超さない 住す カン なる。 段花人遠接 んでゐる 2 れ L V

來た千間はなほありがたかつた。 えすぎさへしなけ 一分の信念であったが。 日分流 ムる自 自分達であつ の仕事が正しければ、 れば金も たか 5 入つてくると云ふ そして運命に計 何為 なく入つて

た。 しか らもう一つは自分の初戀の女がゐることだ。 然である。 自己 北海道と云ふことが 日分はその女のことは何とも思つてゐない。 父は北海道で肺をやられて死んだ。 その女のゐる北海道は自分には禁物なの (説明は他口する) しかし自分には北海道は禁物であ 五 第 頭に に起るのは それ 自し カン

分为

題にすべ 自分は北海道はどうも氣が向かなかも大した理由にならないかも知れな なり、 を始め であ L 7 る。 カコ いで頭にくる めてもあ いると そして我等には金が L きことではない。 そ れも自分達の仕事の為とあつては なれば、 5 玄 いな理由で 大農式にやることが L 不十 しかし北海道で仕事事の為とあつては問 反対に かなかつ 分だ。 この理は 必要 L 为 35

た田舎にゐたから。

す

9

のは日

向

である。

り遠極 に日向に をとしてゐた。 その時分、 その人が目向のことを話 いのでやめた。 住 ま ある人が來た。 75 方 5 かとす のことを知 かし日向は つめら その L た。友達に一緒 つてゐる人だつ 人也 たが、あ ム處ださら はもら四 W +

になり出した。妻も に氣は動かなか ですと云つた。 自分はそれ かる い感じがして來 を聞き つった。 た時 0 ŋ し 氣きに 力》 しその 遊信 なつた。 なと思った。 晩念に 何となく のり 別言 氣書

た。 本をよんだり、 かし は月 自分はその時、東京から汽車で一時間程はなれいが、 日向の何處とい 翌日友に話した。 それから日向に行つた人に話をき 日向の 向に きめ 何處かにしようと云ふこ 地間を送つてもらつたりし ふ事 友も質成 は きめ した。 5 九 なか 其そ 共處で いつた。 は 自じ

の地間を ٤ た。自分が立つて 迷信だと思つた。 るのだらうと思った。 の地間を見た時、 その時、二十萬分の 0 つてゐる。 枚づつ送つてくれた。 るる川岸はその地圖 かし事質 自分達の土 しかしさう思ふ 0 地圖 地古 その通信 5 その五萬分の にこの内にあ 五萬分の かのは例の りにな やん

# 七

土地をきめたことを話した。 しかし自分は話を前に戻す。 自分は皆 東京に残った る女芸 に日向

の仕事は出來ない。 神よ、守護してくれ、 した。自分達の仕事は と、清い山と、空を見た。

つて、 つかた 自分はこの仕事を始めようとしてまだ半年たけが 7 の仕事を祝してくれた。 ないかだつた。 幸運は自分に つきまと

士

批

て川向うの城の土地を見て祈 でて流れてゐる。ある岸の岩の上に自分は立つ 自分は顔を洗ひ、うがひをつかつた。そし 分は一九一八年十二月の い川の流れは岩にぶつかり、 の或日朝早く川岸 つた。 泡を立た 上の熱心 た。 た。 二人ふえした。一月たつかたゝないかに百人以えり 世間の人は しかし友は信じてくれた。仲間は一人ふえ、 な仲間を得た。 仕事は必ず失敗すると云つ

自分達は何かに感謝したの小切手が入つてゐた。 東京で初めて仲間にあった時は五六人だったまでは 或日書留 しかも四度目にあった時は三四十人になっ の郵便が來た。 あけて見ると千圓

とびついた。自分は喜びの上に決心を今更に强 ない よき手紙がくる度に妻はよろこんで、 わけにはゆかなかつた。 た。

自分に

川にかこまれてゐた。

自分はあたりを見まは

誰も居な

日の

はまだのぼるのに間があった。

。其處は四、

方

自分は聴力の空氣についまれた、その

この土地で始められる。 あなたの助けなくしてこ

自分は跪

きたい氣が

8

清まい

水学

らない社會をつくらうと云ふのだ。その 由をたのしみ、個性を生かさうと云ふのだ。 心配からのがれ、天命を全うする為には金のいとは、 ける時一定の時間だけ働くかはりに、衣食住の 會をつくらうと云ふのである。 自分達は何をしようと云ふのか、 其處では皆が働 新らし 上京 上に自じ き社

する為に、先づ我等は一定の土地を買はなけ、それには先づ土地が必要である。土地を只 に進まらと云ふの それが自分達 0 確然信 であり、 その 確然 のもと れ K

づつでも土地を買って、共同のものに 土地をたどにする運動をする じだけの質をあげたいと思つた。 かはりに、 少しし

ばならない

あった。 土地を何處にきめるか、 それが 第四 0 問題信

ŋ けようと思つた。しかし何となく心細くなる許な處を数へてくれた。無理にも気をその方に向ならなを 方がいるやらに思っ した。思想上に働くには日歸りの出來る處の 初め東京 だった。 小から日歸り たので。 の出來る處を選まらと 四五ケ 處よささう

地圖を買つて、 かし心細くなる計りだつた。 人はそろつた。最初に住む人は殆ど 大體見當をつ よささらな處を調べて見た。 参謀本部 の五 んどきまつ 萬 0 0

111-6 0 を 10 は自分差 ないる Ī だがら だけけ い所か す 本當に知い 必要はない の眞心を必 なかつ ら仕事を始 L 自じ らうとは思は と思ってゐ 要に たじ気に要 める 仕し だ 75 本當 32 6 何言

れ るな 知し 虚さ いに行 べつてね 耳れに そして思ひも とし からう」と思った。 入り 足を浮 のがあれ きらなる ح そし かさず、 ば カン 0 6 神か 0 だけけ 自じ 游学 新聞記者をしてゐ どつちがい オレ 分がは が仲間 だ。自分はどつ の道をこつ 例ない 種語 の人に知 ょ 7 つって かっ

0 がはど 温地間 た以い やろに つちにころんで 告にな 、それ が反か 8 そ つて 小主義だ。 0 732 内容 111-t から最上の ٨ 間的に 自分で 8 知しな

自分はそ 出す 111.00 の好奇心が 難りる の根気はあ R が たがる 程題馬 Z 鹿か

白岩 1) 7 いだら V 7 したけ 神気に もで来るな れば誤解 本ることならり 6. と云つて る JE B 3 分は 1 は 反か 3 面

言葉だが利 意志からはづ だけ 40 きも は 自步 典 N. 江 自分は見て 选E () 3 カ、 生 へら と正式とに常に味力し み出たく 00 から カン れるも す。 あ B 歩きく 用す 何が來て れささない限 のは世受 教 な 377 70 を い。本常になって事 で恥とす ない。 の主義者で る 8 そ き が 自分は自然 B る 内には 啊 る。 B 35 れを 真是 ない あ 何色 礼 る。 なた人に が A. ては カン 運流 ない ٤ 4. か cop る 世 は 夠完 れ 小さ

元気気 月ば 月影 あ 松により、 步 ま 03 九月の二十日頃、 つたからであ -[my. 送 日を特別に 口に自じ つてくれた。 月から 沙 同窓 0 近は演説 會は 丽户 为 東京を立 非なに 白じ 四日か より、 は感 を東京 オレ 刑力 たっ でに土と その二 12 何な 0 力。

土地を見る 至る處では る仲間は自分をよ 大震阪

家が小さく 思った。中に強力 妻は神に はすぐ沢 いたる 金を寄附 たの 處米畑の兄弟姉妹に逢 中意図で から實家に一人で節 よき人であったこと れしかった。 L 生活が質素なの 心な人々に逢ふと、 てくれたひと の途中でも二人の 目》 的 なせて三人が 神经" 地に近づく なほられ を感激 混もろい自分で 直 0 九州に入る はら ょ だっつ 1 0 7= やら

は福か も饒舌 分差四人は然で の兄弟が上地投 自分注は希望に燃えて九州に入つ から送つ ŋ に佐谷へ田た。 兄弟にも逢つた。 で目向に入っ しの仲間に加い 共虚まで一人の兄弟 かくて自 漏》 间象 礼

だ。我ない 7=0 -1-2 日の生 かの上にする 後二 の砂の上に立つた時、一人の青年 時 初き 船記 日が向が 同が 日の土地を踏ん

は皆賛成してくれた すぎると云つてくれた。 緒にくる仲間

自分は母の性質を知つてゐる。母は又自分のとえば、まして 自分の氣になるのは母 を知つてゐてくれる。 のことだつた。

は周拔けてゐる。 れたものを受けとる つた。母は運命には從順で辛抱づよく與へら がは反對しない、しかし添し 質で、 女のなかでもその點 がるだらうと思

「からきめました」さら云へば 立派におやり」さら母は

まつてゐる。

自己の

淋しさによって息子の仕事

L

云ふにき

とも自分が十分がへた上できめたことも母は知 を知つてゐるから を少しでも東線するこ かないことも知つてゐる そして自分が一たん云ひ田した以上はあとに とを母は罪だと云ふこと から、 そして母のこ

7

つてくれるから。 男の子はその位い L 0 かりし てるなけ ればい

に耐へてくれる女だ 母はさう思って一方よろこびながら、 沿続 しさ

はすまないと思ふが、仕方がないと思つた。 自分はそれを知つてるて淋 しさを興 へること

と兄と、宋子二人がのこつただけだ。父は僕の 三つの時に死んだ。 母には八人の子があつたが、皆死んで、自分は、

い涙など を見てもし らない。 変官だから。兄が西洋へゆけば六十七の母は十七 になる孫と二人東京にのとるわけだ。孫 に仕す いにち 、れるので助かるが、孫はまだ相談相手にはなる。 その兄もいつ西洋へ行くかわからない。外に むことになることは何と云つても母には淋 世話することは出來ない。自分が電報 四目目位でないと歸れない處に永遠 がひな い。自分も母のことを思ふとつ があて

<

分はするの L かしそんなことを云つてねられる仕事を自 ではない。

完成ない 為にこの仕事は始めら ろくわけにはゆかない するまでには可なり まも幸福にしたい為に、不幸にしたくない 分は決心したものだ。 れる。しかし 決心が その位のことにお 20 仕事が

九

母にうちあけた時、一世めてもう少 しし近 い處

> 反対は だとい は云はなかつた。兄も「日 「處がないのか」と云つた。 しなかつた。 ムのだがね」と云つた。 島がり しかしそれ以上 しかし 出來る處には それ以い

自分は兄から二千圓寄附してもらふことにしたが、き

L い。少ないと思ふ人には實に少ないであら になった。旅費も入れて。 いかし自分は腹の底で安心してゐた。そしてそ この金は多いと思ふ人には多いかも この仕事は三千五百圓位で始 金の内に、ありがたい金を多くふくんでゐる れる 知し れ ㄷ

のを感謝し、そして決心をつよめればいくのだ。

(420)

0

事をしておきたく思った。 むしる自分は世間が知ら 仕事を世間的に知らせようとは思はなかつた。 んでその手紙を皆に讀んで聞 一番说 それを見て、日向の知ら た。それに目向に土地をきめたやうにかいた。 自分達は自分達の仕事 5 だらうと知ら せて來た。自分はよろこ ない人から、小林方面 ぬ内に、 の為に雑誌を かせた。自分達の ある處まで仕 出して

て妻の方面をさがして見ることにした。 とになった。 はまだ捜さない方面 そして一 をさがして見ようと云ふこ たん小林方面を切り

出は その時母が本當に盲目になつてゐて、自分の額 カン を見ることが出來ず、手さぐりして自分に近づ ふことがかいてあつた。自分はその ら一道の手紙を受けとつた。それには自分達 かし終りの方に段々目がわるくなつて困ると 仕事のよくゆくことをのぞんでくれてゐた。 の小林を切りあげようとした朝、自分は母 逢か時には、それはいつの事かわからない、

から云つて目を無理 AAか、よく來てく 元に開い れた」 からとし、

を手さぐりする。 顔を見たがりながら、 自分はふとそれを想像した。自 を上げて泣いてしまつた。 れが出來ず、 分はたまらず 自分の質 もう一度

だ盲目にならずにゐる。 「母の目よ、ひどくならないでくれ」と祈った。 その時はまだ友の目は安心してゐた。母はま

この土地を見れ

さら

ふ傳説でも生み出したい

小 林をたつて宮崎にゆき、 其處で新らしく得

> た。一緒に方々歩いた。 た兄弟に逢つた。隨分與 たよりになる人の 自じ らひ、土地のことを聞いた。 の人に迎へられた。この人に宿屋に案内 一道の光を見た。 の分達の來るのを心待ちしてゐること、 実際に行った。共處で帰長と、 ゐることを聞いた。自分達は その晩、宮崎に泊つて 奮してよろこんでくれ 茶臼原の孤見院で 一覧の有志 其處に しても

柱ともなった人だ。名が津江と云ふのもたのも ふ人だ。その人は我等の土地を得る上に杖とも 農業の實際の方の主任をしてゐる津江市作と云 しい気がした。市作も思い名ではない。 その日の午後自分達は二組にわかれて近所の その人の名だけは書いて おきたい、茶臼原

うに浮いて見えた。 参考地を通り越して偶然ある屋の上に出えたっちいます。 よささらな處を地圖によつて捜した。 てねて しかもその景色はこの世のものとは思へなかつ た。質がこめて 自分達は御陵夢考地の方に行つた。自分達は と、元言 Tokonのから ちいっと、こうで言 そして不意に限界の開けたの 高さが始んど同じだった。 ねた。 ばいかにも天孫の降臨しさう その山皇 其處に無数の山が島のや が皆剣 におどろ い輪廓 いた。 かをし

處に思へい がいい しく、何となく かったと云ふ氣がした。之は霞の工合が實に かつたせるであらう。自分達は狂喜した、 ぞと思つた。小林方面は何處も新開地ら た。えでこそ月向 だ。 初めて目向に

自分達は希望をもつことが出來た。 はふとモナ・リザの背景を聯想した。 に似て、稍劣つてゐる。しかしこの美しさは にはない。小林方面の美しさは北信州の高原 來て目向は矢張り目向だと思った。この美はきない。 かはらず自分は元氣に宿に歸つた。 處はどく少し切りなささうだつた。 れさうにも思つた。 に思つた。その時は清い想像が自由に働いてく を見ると消えてしまひさうな気もし 力 の感じが、 天人が降臨しさうな美しさは他にはない。自分でに、からかん て見た。しかしいゝ處はなか いつか此處に小さい書意でもたてたらと私か いものの気がした。この美し 水の便利もよくは との 世のものと云ふよりは、 おちつきがわるかつた。ことに しかし其處は御陵地の一部 なささらで、買へる さは他の 他をさ Z 自分はそ れにも 夢にち L 瞬間 かし

里半程の處を迎 自じ だ。との人は土々呂 分達はよろこんだ。 日分注の 果は して小林方面の土地を知ら 先生をしてる れを見るとすぐち へに來てく つて立つて らた。今日で三日の 日から一里半程雕れ そし て氣丈に思つた。自分 れたの る せてく のを ださらだ。 行 日の問毎日一 胸れた處の小 せてくれた人 といる。 見る た。 自也

晩延岡に泊つた。

かす気になれ 晚小林方面 なかつた、 話 をきくと、 一直線に小林に もら 他是 ゆく を 3

73

汽き 泊至 0 宿屋に夜遅くついたが、 には自分達は 翌日乘合馬車で十 人や つて小林に降 新聞記者がどう た は雨にびつし 愛々日 ij 一何里走ら 断を の晩だつ より ゆ降ら れて 知し 他の宿屋に たの れて THE? ある町書前 島か

とを聞 島も見る

き、

役所以

の人に案内してもら

0

7

士生

地方

費成

して來た。

又東京

他の何な

問から

つはたえ 仕事 た。

折角ない

林に

ついても、

45 土さので

で、

日宮崎の若い人から随分熱心に自分達のいる。またない人の人が我等の仕事に反意を見せてくれる。またといるのとして危険視された。しかし小林に

して もら

0

たか

として危險

115

林に

ある二定

す

政党

あるが

えなかった。翌日郡長に逢ひ、

らば、自分達はよろこんで土 て新りで たがく を投源 節る時は「明日こそは」と思っれて歸った。 出る時は今日 れ L に祈り カコ がら毎日、 土地に接吻してよき土地が得らとき、ちゃくない気がした。土地の上にいいまかした。土地の上にいい して 土地に接吻 たればあ 出て L ٤ したら 思るつ 3 6 Ho な

5

何在

力だっ

はあ

IJ

ŧ

せん、

力。

達を理解しない がれい気がしな 何となく 造主義をとら ふくご に甘えようとする自分達がくぴつたりしないことだつ 3 た。 L 之行 7 ĩ つい 为二 毎日自分達に親切 敬遠主義をとる 兄弟姉 しない人を、 けて三度逢つた時は、 は 心の空虚さは 75 れ た時は淋しい気がした。 い處は は我等は君い男 近の為だと云 けには 利り なか の村長そのは 刑引す 否はめ いには 爬 75 力》 その人達 してく 力。 2 6. 73 や女な そして特に敬いかった。さら云い それ 他に逢ふと、 わ やうな気が か け はして見 を迷す た。自分が れる の親切り 何たと

> ず、 をよろこばす よろこばす土地を得さしてそれ等に自分達はどの位、 めてくれ、 舞し の位、感謝 あなたの力です、 ははいちな

行の一人は元來わるかつ心に求めることに骨折つ あ 力じ ٤ かに新り 分達はその為に心を出いない。 の話だが途に盲目 折つ つた日を更に 來する その過数 だけ の意意 つるく カン 同意熱な

の同志が來、しか 反對で駄目によなった處もあっ 人は佐伯の 任ある生徒を卒業させるまで教育する為に、でた。一人は信州の小學校の先生で、自分のである。一人は信州の小學校の先生で、自分のでは、「一人」のよった。一人は信州の小學校の先生で、自分のでは、「一人」のよう びに來す け あ つきめた。 ば仕し る村で親切 た。 の人で日の養生も で、鹿卯島から一人のしかしそれと同時に入 今度はその人達と土地を搜 なった。 L 75 た 力。 6. な有力家にあって、一寸乗氣 島から一人の仲間が三四日遊 が L からこ 其處を本當にきめるまでに それははい ふにし 統か 其處の村長さん 入れかはりに ね 自じ 自分達は他に 5 ち 自分の責 して 25th, 0) 別もあ 二人人

ふ言葉は からしく話 がひ でその話をしてく ~ は してくれ な カン ない かと云ふ顔して やうに云つ れた人は、 ö た。 た。 かにもたし 何答 かの **%**≥ ...し孤こ

自分達は氣に

入りすぎただけ

反か

つて髪に不安

買\*かん をらけた。 その ふわけにはゆか 少なく 自分達は兄湯郡の高城 ことを云 も賣る氣はあるの 變化に 不安だった。翌日又他 は れたら、 城に泊った。 自分達は 皆然

の土地を見に行つた。 そして其日一番あとに 見みた 0.0 站 公石河内のは 城岩

込んで泳 の一人は、 んで流源 れて ててて かつた。 穴處は 加口 も自分達にすっ れる川は昨日の見た川の上流で更に美 擦鉢の底のやうに、 \$ そして城は石河内の 激流の處や淵の處 の別天地だつた。それの三方をかと 一月に近 かり気に入つ かつたが、 四方は高 対さは その あ 川をへだ 川にとび 間に聞き 何度間ま ま

自分はともか つて かの土地 3 る は何色 要があつた。 特色のある土 -C. 工地を心 Ho 類系 0 だん 13 V B 0

町ちゃうぶ 質へると津の 位で買へると云つ 0 へると思 た。 自分達はその 20 歩に つとぶつかる處にぶつかった気がした。 昨まり 足たり 江北 つた。 の處がよし駄目になつても。 おちつ なかつた。 Ť 土地を見たら、 んは こゝが買か た。 は云った。 自分達の金でも安心して 土地の人は一 そして民 れば満足する ならま 昨まる とち 7 が 9 思想

関位なら 城は一 土地だつた。 折れて來なかつた。 自分は 提供すると云ふ上地は五萬間 しかし 11 一反七十圓 きまつてゐると云ふ人もあつたが り買っても 少しし の宿屋を根據地にして。 自分達には手が さらうまくは進まなかつた。 4 op なら賣ると云つ な気がし いく気があつ 自分達は又土地搜 出产 112 なら質ると云ふ 47 がは平均五 な かし を始に中家 折れれ

> そ 郡岩 1,D

れ

15

きめ

カン

力》

た。

方を見て、

そしていよく

城

よけ

れば、

とも

かくきめる前に見

3

たけ

江

见马

えようと思

神の方に出

東京に居る る、最初にくる仲間 は、もうおちつ

> うと云い 上さりが 人やられ二人やられした。丈夫なの 信が可能だったが、に かる る。俳し自分達からは 3 社場 な て來た。 その すぐ出 はるら が出來て來た。 その 9 を 自分達は宿屋にゐたが、 ap 時分流 2きまらないのに十人餘りの人が集つて來 今に自分の妻と、仲間の一人の細君が 自分は其處で決心をき ので仲間 カン れなくなつた。 田社 又東京で遊んでゐても またまう。 家を借りた。 け 土地がきまり 行出 合の方が少しは安くつてすむ 3 自分はまだ少しも見ない 金は段々無くな した流行性感冒に仲間も、一 の人が、二人來、三人來た。 るやらに用き 中々電報はゆかなかつた 會社に出て 土地を賣る方は盆々自となる方は つたと云ふ電報が來た 他の人達は高城の 意をして待つて tz つてくる。 てるた人は會 は三四人に わけには 南那河

かけ そして 一人の 南郷河郡

船で飫肥の方にゆく途中、一人の

た時 校さ に感心した。 7 do 植ゑたと云ふ松も 中で 9 一來てゐた。 とも すまでに 土さ地を 位がひる 見院に行つ き 0 家も方々に建ち、小學校や、農學 は三百町歩 どかつたか、 あ なる苦 K 75 げ 馬達 0 た。 た話を聞い も牛も澤山るた。最初に來 心を聞いた。二度しくじ 町歩以上で 三度目に もう立派な材木になって 方々案内 想象でする た。當時 た大決心をして で の外だつたらう 3 その度い れ 0 不.5 便が 0

の努力の 一來な 自じ 分差 今更に思った。 る二三十 5 みずったかさ - 年たっ なり すべてのことは だ。何事も一 たら何 力 仕上 上志 朝 澤院山党 一夕では げ して見る の人気 步

上に人間 注意してお 自だ とをちやんと質現 0 分はこの仕事 精於 が 0 かと肉體 どろくことが多かつた。 のに驚いた。 L た勞働 を始む 働きの 8 よ ようと 積み そ 0 ンみ重さ れ 思想 重かさ 異なりを語ら 不多 なりを今更に 何を見ても 可加 7 可能に見え から、 地ち か

ないが、自分達はその前に驚嘆し、感謝したいその為に費された力はどの位であるか知ら

の仕事を顧い 寧に頭を下げた。 氏山 上之 る ろく 氣 れられて墓にお参りし ない原野を 6 は から 必 もうとつくに死んでゐ 3 れ な いと云ふ気さ 孙り 孤亡 75 ない 育てて來た土地を見る 元見党 切 の仕し わ け 知也 事是 にはゆ ~ れ した。 た。 すはそれ 75 た。 。自分は墓の前に丁た。自分は泉でまた、之を始めた石井た。 自分は未亡人にた。 自分は未亡人にた。 自分は未亡人に カン な から L V かし 7 見る 負けては ・千人以上 不便が る 自分変 ٤ ح te 0 30

**†** 

つし 暴り れな 3 ことを聞いたことだ。 B れ は或人が自分達の 0 ح L 自じ し氣に入っ って、 日分達はころである耳より C. を の提供の意味は自分達に L むさば かしとも 都合が 土土 一地をたどくれるといふ意 しさうだつたら、大したことだと思地をたじくれるといふ意味にもとれ つたら提供し 0 る わ かく H 7 仕事に ø 厚意を持つ 5 な 10 7 厚意を 計場 为 の話を聞 0 5 は てく てねてく 7 明智 ち ٤ & で式つてゐる 原に ŋ れ 事 る L 60 情をさ 土と地 れ 为 な Z, 、る かつ 知し そ

そし れて内に て運え 心がつかりしてゐた津江さんが、 よく、 \$ 5 島か 0 た かも 知し れ な V 思想ひ と云い

は

を案を て、 から V け 津? ぞと思った。 ない して戴くことにした。 上さんに先づ 時に自 日分達に逢ひに來てく そして つ提供しても 孤見院で 7 きんだ れた。 ٤ を食つ 土と地 運え

十九

見え、一ち 足もとにもい ぎる。 を限警 が一晩で二百貫もとれたと云ふ 川宝では V: き 出<sup>だ</sup> かり その この地が提供 他您 りなく清い川が流れて し、大きな松の た家さへ になけ 今迄見たどの土 處々に立つてるた。 ある 虚は防分気に入つ 方遠く霧島山が見えた。そしてその が およばない れば買はらと たつてねた。 されたら、話 本、百年以下 ないくないと 大涯 地も た。 3 1113 思を 足も 居、其處では近頃、鮎 氣きに 上やう をこえて一方海 中意 0 た土地 際を開 ٤ た 腹空 が 入りす K あ たと思想 ら清 大兴派 ま は、 n お V た。 L 水の 200 TS ます ば なほ へる が L 下法 から 13 わ

自分が 見みて、 0 かつ があ 主点 をよく知つてゐる営なのに、 た。 かし 気が 自分達が子供の では ついた。 さんは氣の毒さら がうますぎるだけ 15 かと思っ 自分に 160 うに喜んで な強強 さらとし 何德 津江さんは持 提供すると云 して かば か思る おる ゐる ちが 0 0 な K

れ

た

た村長のくる たいと思ふ のを待 聞き つった。 思つ そし ろ

度がが に行つ 日岩 そしてその日すぐ自分達は大東村の役場に行っやとつて、随分ひどい道を通って大東村に出た、 75 とを聞いた。 ととには話をむけ 處が村長はい かつ の朝も自分達が立つと云ふのに たらしく見えた。自分達はその日道案内を ち たつ時、 ?村長が風邪をひいて家にねてゐると つたら、來たけ くら待つても來なか 村役場 なかつた。 何を なく がち 他々しく、 れども、 か かから注意を 姿を 0 を中々見せ まる ので宿の人と 0 土と地方 で態に 型を

すぐ村長の家をきいて、

その方に凹

カン

かけた。

明淳城がつけ てまだ人間の手が甚だ足り から見ると、ことは廣々して つけてなかつた。 ななだら 東村は聞 民地に草原が多かつた。 つかた間部 の方二里許りはなれて美しく眺め いた處 や、平らな小高い處はまだ手 四方を山 より ないことを示してる 」」を すぐ開墾の ic る た。 かとま ただつ そして行 れてゐる の出來さ

力能

L

かしその人は話の 、おどろ

聞き

た。 なの

3. だ。

易

かく

いて計場

りはねられ のわかる人だ

かつた。

働はたら

ないらし

Vo

村の人は、木塊村の二宮原織だと噂してゐる。 だい一寸大きい 百 姓にすぎない。そして親のたい一寸大きい百姓にすぎない。そして親のとい一寸大きい百姓にすぎない。そして親の 人りそれのれ 村長 村の勢力家と云へば津江さん位のも 方は安心だつた。城は木城村にあ が出来ないで困ると思っ へても、 疲れることを知らない働きものださらだ。そし おる。殊に南郷 なる。 那な てお除儀の丁寧な人なので皆国 てゐることだ。 たとふと気になった心は戦争のことだっ Itly. 大地主がゐて、それの勢力 から更に氣になっ も那長 のは議員で、郡でも、縣 人を贈へつける人ではない。處が南 t 可郡では誰も手向ふ人がない。 ると思つた。其處へ行くと城のその人の意志に逆つては仕事 に、 ないでは なるの人の夢になるその人の意を聞かないでは たことは、 其處へ行くと でも幅をきかして があたりを支配 る位で、人に住る 南那珂郡は一 0 たが、 0 だっった。 その だつた。

日分達は村長の家に行って、 3 そして病室に い人に見

> 木智 とおどろいてわ そして村長 から今日から 水ま 一は「何」 處三 しと云ったら、市木村から から來た」と云ふの で「市場

歩いた時は随分く つた。 文達は自分よりももつと歩くことの達者な男だとなる。 ちゃっき の山路を歩くことはさう苦しく は六七里あるくと \$ 自分は、 自分達の足の早いことは皆が 土土 は一月以上 土地をさがす熱心では自分もたじろぐ程 たび なりくたび 礼 ことを修 し 修行方 れた。十里以上 はなくなつた。 かし今は十 どろく。し し た。 初じめ

ら原意をもつてくれ 達が自分で働くのだと話 村長はそれを聞いて厚意をも そして働く のは、人夫を 明した時、 雇艺 ち出た 村長は心か はずに、 L たやらだ 自じ分が

やつと大任を九分通り果した気がし た程、神妙にお際儀した。嬉しさ 「よろし 「あり がたう」自分は自分で気 い、引受けまし まりの 胸に浮え わるか

にも土地を買ふことにきめた。 今更に見廻した。 自分達は男んで村長の家を解し、 れると云った。大變安く買 は城の方が買 村長は自分の名で へたにしても、 城岩 へさらに云つて 扱の方が駄目だ にしても、大東 を その上地 土地を買

る人で、 を 見<sup>み</sup> た。 75 逢つて見るとい と云つた。 他縣の人のくる せてく 2 0 南那珂郡はまだ人の 人が新聞で自分達のことを れ た。そして飫肥へ ムとするめてく を歡迎し、人情も悪く わり 行つたら郡長に オレ に土地が廣す た。話のわか 知し かつて厚意

今度南州珂郡に來たのも、 南那珂郡の市木村の村長だけは、 をとら あった。 に手紙をく ら分達は郡長に逢つて見ることにきめ 九 體自分達は今度は随分方々で の一つになつてゐた。 れてゐるやうな氣が 皆親切によくしてく いゝ處があるからと れて、 よかつたら自分達の村に住 市木村の村長の手紙 L 知ら れ た で郡長や村長に わざく自分 せてくれた。 かし 敬遠主義

それで自分一人出かけて

行つ

た。

一言二言話

L

との時郡長さんが、用がすんで逢ふと云つた。

た。

自分は

大平村のことを開

いて見た。

しかし

ことを話 くることが 飫肥に 烈朝 都役所に行つて てくれた、 してく 立派な杉の林が澤山あるの 着 ん親切に乗氣になっているく、土地の 田。 いたの 一家る れ は書頃 其處ならる だけ 殊に大東村は有望な處だ の 餘地が十二 スだっ 土地の掛り 何百戸と云ふ村をつ た。 その 分あると云 の人にあっ 10 日近所を おどろ V

> る人で、 した。 がいい 聞きい の村長さんと同じ馬車で市木村に 時等 長に逢つてよろこんだ。そしてその日の午後それがあ ろいろ話した。自分達は初めて氣樂に話せる村 に厚意を見せ てく 自じ 日分差は 」と思っ 市木村 、れた。 た。 自分達は希望に燃えた。 早稲田を出た人で、なつかしさうにい そして逢ふことが出來た。自分達は運 共産 の村長さんが共處に來てゐることを てく た。村長さんはまだ者い人で僕達 B れた。 是世非 見<sup>み</sup>た 東京に と思 B ゆく約束まで ねたことの その あ

要領に 煙たがつ 後二 0 今迄に なかか わかれてしまつた。自分達はその日の午 村の村長さんと 逢5 4 ねること 0 3 た誰に く話し より がわかつた。 120 た。 市木村に行つた。 ح 文學の話し の郡長は自分達を 自分達は不得 なぞが がなった。

> 骨折 話をし がよ た。 自じ ると云つてくれ 2 分が木地を出 0 た。村長も 住<sup>ナ</sup>む やら もよろとんで K L L 氣樂に話 てく れたら出來る いろく土地 せる 0 で気持

した。 そして 一学の話 からない 處や、猿のある はなして、其處には 青島にまけずに 熱帯 島の話 をして、其處には 青島にまけずに 熱帯 はっぱい まんしょう はいました ことなぞを 話せ

## 十五

た。 くれれ 十四党 翌日は隨分よろとんだ。村長が自分で案内して装ち、清が るが、拂ひ下げの ブもよく育つ ٧ L それに氣候がよく、暖國らしい感じがした。 以下で買へさうな話だつた。 なら友達が かしころでも自分達は希望を裏切 に第一土地が安さらだつた。 0 当 ために骨折つてくれると云つ ŋ 40 IJ た がつてゐるすり 官有地であ た

裕が その 二人は 見えた。 自分の好きな蜜相は殊に そし 他然 あ る。 V 日四 3 7 Z (" その晩來てく れに宿ち れ に海にも近く土 作物がいかにもよく れると云つ て希望を よく出來るだらう。 土地はまだ隨分餘 7 出來さう って話し ん歸

## 二十九

起きて出て來てよろとんでくれた。 それ それを反って面白く思った。 馬車で大隅の志布志を通つて、都城に出、はして、葦はしいより、 自分一人で入ることにきめてゐる。 の達に相談もせず、許し をやめることにしたと云つた。 に行からと思ってゐたと云つ から汽車で宮崎に着いた時は夜の十二時近 で自分達は遊びにくる 停車場前の宿に着いて、すぐ宮崎 自分達と一緒に仕事をする 喜びをわかつた。寝たの も得ずに。 0 かと思って話 そして明日 ので今ね 自也 をとび の意う 日分達

## 干

い氣ぶりも見えた。しかしもう自分達は決心した気が、は、ないではなかつた。まだ少しでも高く寶りた外たのではなかつた。まだ少しでも高く寶りたかとんで乗氣になつた。城の方は正式に折れてったが、は、

兄弟と津江さんの處に行って、正直に何でもなければ貴へる方がいるが、どつちでもいる。買へなければ大東村に皆でゆくだけだ。なければ大東村に皆でゆくだけだ。

東村の方にゆくと云つた。 東村の方にゆくと云つた。 本部して、二三目の内に返答がなかつたら、大き話して、二三目の内に返答がなかつたら、大き話して、二三目の内に返答がなかつたら、大き話して、二三目の内に返答がなかつたら、大き話して、二三目の内に返答がなかつたら、大き話して、二三目の内に返答がなかつたら、大き話して、二三目の内に返答がなかつたら、大き話して、二三目の内に返答がなかつたら、大き話して、二三目の内に返答がなかつたら、大き話して、二三目の内に返答がなかつたら、大き話して、二三目の内に返答がなかったら、大き話して、二三目の内に返答がなかったら、大き話して、二三目の内に返答がなかった。

れて 心配なく、話をまとめる あつた。それで津江さんには 戴きたいと云つ なつたが、 そして自分達は家に それは誰で 承知 した。 どつちの答でも嬉れ はなかつた。自分達にその決心は 津っ江 さんは なり、 L いろく とはすなり よくわかつてく のです \$6 が活がに から、 して

## 三十

その翌日二人の兄弟は大東村の土地をきめる

つて楽て 人があると本氣に怒り、木の娘も自分達の仲間な 強の動き だつ た。 來て宿屋の主人と土地の相談に石河内に出かけ 為に川かけて行つた。 てくれた。宿屋の主人は深水桑一と云つて自分 に入れることにきめ その へのを見て段々厚意を持ち、悪口云ふ Ha 先方が承知したことを知らせてくれ H ダンの誕生日の十一月十四日 その翌日の朝津江さん る男だ。夕方二人は歸

ない。 ない。 はいいでは、 ないでは、 ないで

自分達は 韓の上がら 見おろした。 よろとん 自分達は 韓の上がら 見おろした。 よろとんだ。 唇あれ! 大虚はもと城のあった虚で、今は一軒の家もだ。 唇あれ! 大の人も住んでゐない。 加をへだててなく、一人の人も住んでゐない。 加をへだててなく、一人の人も住んでゐない。 加をへだててなく、一人の人も住んでゐない。 加をへだててなく、一人の人も住んでゐない。 加をへだててなく、一人の人も住んでゐない。 加をした。 よろとん

の土地が多く 」と思っ あ つつて、 買加 る そ 戦争の為にどの だらう。 知し 2 自分はそ 位為 の人達に心から同情する

そんな日にあ

ったなど

があ

0

6

反為 7

へつて

7

後々の發展

K

をひ

2>

前は廣々した平地で

處に有明灣があった。

南國的の明るさ

ح ح

が

111

四來た。

かし自分達は出來たらさう云

ふ 日<sup>8</sup>

75

5

思想つ

た。

する

ると城のこと

兵隊が入りこんでも食ふ 砲の際丸一つ打てばそ 为> 街道筋からでも四五里 がわるくて大砲一 まふ ŋ あすこさへ得て L た根さへ 度れはない。 つて 沙 其起は な處 けば、 つ運ぶことは出 B lt ただけ ば、 そし な は り損になる 根<sup>ね</sup>ま れ な てあすとにしつ 7 來意 るる。 ない。 處と 一般ち 凡皇

を話した。

かる

し自じ

分は粉ともすると戦争の

自分達は希望をも

っつてその

土生

地を

生生かすこと

が思想

ひ出た にあ

された ひたく

とを思った。

許智す ある。 金のない 守ちつ は村長と約束をは それ以上なら 1) すべてはなるやう で全力を 生きて II So 今二つに別 我等を守護する れな も得て 戰等 よさら。 カン すは減多た きり れて 許智さ 城为 に低 さら く必ら L は 住す TE た 4to 0 の心に任せ 変がある。 反為 た施園 は き 0 0 も考へも だか おから。 あるま 23 Hi. よう。 間なら 0 信先 金加 大語 そ t 0

> 自分差 南部 所为 那么

高ない。 前を近 てよって見た。海 迎った時、馬に ゐる兄弟から 何か IJ の福島 水で が あ る 那便局 によって と思想

ら 走ど馬ば幕だそ つ 車は遊ぎれ て た。自分が い灣である。 た。 3 は有明的 つことを密想し 分はゆ はこの語の と萬事がう の岸を通って 水は清く、 国にまけ いられ 滑に た」とか も 漁舟が處々に浮 がたく V いてあ 一軒の家を自

41:30 と利りう やうに思へた。 調き 海湾は ると念が す れ 0 るも る。 -j-肥料になる。 0 3 たい が残り見り ほしく 0 ことによ だらう。我々の なことも考へて見た。 やらに増け 人間はもつと今に海を利用 もう少し考 なる。 Z れない つて道 殖り あ る楽 それは自分には誘惑 と語れ て、そ 生活は海の幸をも が やら 開路 17 カン 云い 老 がありさらな 飯竹 L 3.0 0 73 いか 魚流な は す 題と J.

(428)

有明灣を敵が攻撃する、そ 上陸して、自分達が は破壊されて 自分達の仕事 ない、自分達 想像し を売 自也 た仕し た。 分別 はつ 6 自分はでは安心なっても四 50 東村は 義を 恐 して共處で かしそれ れ 7 計 ŋ は 2 6

家帝をほふり、

家を焼くこ

とを

也想像

自分達の

仕事は

はなた

版目には

なら

3

の重なり、

瞬間に売らしてしまふ。

農園、果樹園、 つと築きよ

け

を破け

寝か

生命を傷

つけることを

よりも、

7

兵が 4

何守

のそれ丸が自分達の土

地方

IC

衫

ら考へられた。

及も考へた。

かし今はそれが又ちがふ方

晩宿屋で月をさました時、自分は戦争

自分は今迄

戦争の恐ろ

しき

を O

まふ

その

事の恐ろし

いことをその

時、

自己

日分の力に

あふことだけ

しる、

そ

他为

のこと

俺の心の呑氣さ。

元氣になってよろこんでゐる

心たのしい。

いつのまにか

だまつてほったらかしておくと

心のよろとび

受行決な あで をな 下足等のき 法差スログを確認さら す ま お い さ 働気下足前

は、ないまうなたの前に、施きます。おびませれば、兄弟姉妹の真心さへ生きれば、全生されば、まてる、せき、まてる、まてる。まである。までは、これば、全生されば、兄弟姉妹の真心さへ生きれば、全生されば、全生

神は、私はあなたの前に、遊ぎます。お導き下さい。私は今迄まちがつた生活の為に、き下さい。私は今迄まちがつた生活の為に、きでい。私をお使ひ下さい。そして私の足り下さい。私をお使ひ下さい。そして私の足りないがを十二分におぎなつてくれる兄弟姊妹ないがを十二分におぎなつてくれる兄弟姊妹をお授け下さい。

です。しかし私の真心を通してのみあなたがあらはれることを私は信じてをります。 おらはれることを私は信じてをります。 神よ。自分は心で神に震拜した。自分の目は深いんでゐた。 清き流れはたえず流れ、伸聞を深いれて海へと流れてゆく。

この心のよろこび。 ことをしてゐるのだら

レンブラント!

レンブラント

心といふ奴は

負はせすぎるのではないかなの。

よろこべるものでは

ないのかな。

(二)(二)、二五

できる。 なっとばことの名人 大下一品の代物かなー

お前は立つてゐるなりにいてするを呼っているなりにを呼った。

(ある案描の自禁像を見て)

# 老いたるレンブラント

一心にきをかいてゐる。 一心にきをかいてゐる。 だが彼は一心にきをかいてゐる。 知己を求める氣もなく 自慢する気もなく 全をとる望みもなく その他のぞみもなく

自じ 分差 は舟で城に渡っ た。 自じ 日分達の土 一地に。

さら 人にあつてから、土地を賣ることに 長さはす の勢力家の土地を借りたらい」だらうと云った は三倍以 大東村に行った人は失敗して歸って來 だ。そして土地の質も、 初め歡迎してくれたさうだが、 上高かった。 自分達が聞いたよ 反對於 勢力家 してそ た。村だ

50 る方々へ手をのばさら。 大きく 實 先づ一つの處に根をは 力がうちにあふれて、 よう。先づ與へられた土地を つて、 そ れ そ から形を自由 れ れからゆるゆ

3

いる

0

とにした。その 自也 の分達夫婦は登記のすむまで高城にとまる から出て來た人は、畑を耕 鍬をつかふと馴れ 仕事がはかどら 其處から城に通ふことに 他病人でない人は皆、石河内に J' な 10 あ 0 つつち 0 す苦しみを語 腰 医の骨が痛 でも、 1 とつ

> 自分達はそれから荷車を曳いて買ひると気管 カン ちで がけた。 B 春のびして 休む 形などをして見せ たっ のに出 自じ

河内に引越 登記 B やつとすんで自分は十二月の L あ る日石

たつて見れば早 從つて、自分達の の方に向き、途にその仕事を始める氣になって 岩の上に立つた。 から八ヶ月程たつた。 その翌日 その年の春、ふとし の朝自 仕し 日分は城 正言は は順調調 そして時の頁をめくる た事を の下に から考へが次第にそ にするんで來た。 を流気 れる 川窟 の岸 K 0

一つ處に住むことが出來る れるいっだらう。我々は約束を破れるいっだらう。我々は約束を破れるいったらう。

似らずに、

か土地を得、登記がすん 向に來、土地々々と云つて 日向々々と云つてゐたの そして今日から自分達の土地の上で つのまにか登記がすんだ んだらと思 が、 た V 0 つてゐたら、 が 0 0 働く。 つの 호 K まに から

# 三十五

自也 一分は新りたくなった。

> ない。 まち 私の一生をあなたに捧げる。私は一本ない限りは。そしてこの仕れが正しない限りは。そしてこの仕なが正し 化山 よ。我の仕事がまちがつてゐなかつたら我 れ。 ても、何千度倒 あなたを抱きたい。 事をたすけよ。自分は七度倒 我なを る よ。我に兄弟を興 頁 百度 医侧线 そして死 8 がひでない にはどんなことが書 だが背き切り 0 生い かし れて あなたよ、私を導け。私の未來 たも 82 れても、必ず自分は 時害 B も百一度起きる。 のに一 よ。 あなたの 懐にぬりたい。にはならないやうにしてく 生を捧 我にこの仕事さ 为 れて 正しい限りは。は起きる。死な ねるか ないことを恥 いくら倒れ 一番点 八度起 は知り

油が不足に あなたに つてゐる の仕事は時に 背部か なる なけ れ \$ 消えか 知れ ば最後の勝利を得ることを ない。だがその時でも ムる も知し 机

人に対別 ひません。 に達してゐるやら 私をこくまで導い は犠牲を排は はまちがひで 3 ず てく 生やき 思を かっ あ ます。 れ な 12 た神智 た cop 0 私はその まちがひとは思 とに歸然 の真心 私にはもう 道を見る時 30

自分はその

男を同情するこ

自分はその時、自分

の妻を無してゐる男のこ

その

男を淋しくすることにある快感を感じて

とも愛することも とを思ひ出した。

出來なかつた。そして反つて

った」そして師は大きな聲を出して笑はれ

考へると獨身もよく、結婚すれば結婚も亦い 又それをたのしめばい」。 しい。その為に誰をも不幸にしないですめばな れが嬉しい、お前が結婚しなければそれもうれ かける程 い、自然に任せておく、無理してはたに迷惑を 美しさを感じればいる、花の美しさを見た時 | 空想し、結婚すると獨身の時のよろこびを空想 鹿なものは濁身の 合せだ、どつちにも人間のよろとびはある。 よろこびがある。なも 間だ。どつちでもいく、 はその美しさ許りに氣をとられるのが赤當の人 しかしそれは馬鹿だ。水を見た時は水の するもの のものではない。 も化合せだし、しないものも仕 い」が冬もい」、 かはり どつちにも美があり 自分は獨身のことを お前が結婚すればそ した時のよろこびを がはりに來れば、 冬は冬をたのし 冬もい 馬達 け

にとつて ねた。自分はそのことを白 歌 だが に更によく お前のせるではない。 いやな顔をされたが、 その男がそれから隆落するとも、それは 幸 なったら、そのことは反ってその男 になる。 さらなればなほよろこび それでその男が魔落せず れも 師は一寸 仕方がある

駄目になると云ふ て生きて居られた は常に自分に與へら 一結5 「そんなことはない、それは失憾する 自分は餘計なことをかきすぎた。とも すると人間は駄目になるものでせらか」 礼 ٤ 同じ程度の話だー た運命によろこびを感じ と人 かく師 間が

る間、自分が他人に負けるのを 思はない。自分が他人をし 本當に知つた。だから他人のことは羨ましくは 福を猜んだり、呪つたりする く思へた。そして自分がやいもすると他人の幸 他人の幸福をよろとばれた、それが自分には貴 た、他人がい この頃は誰より自分が幸福だと云ふことを「それは仕方がない、若い内は自分もさらだつ なく思った。自分は師にそのことを云った。 師は他人にたいして多きをのぞまれ いことをすることをよろこばれた、 のがらと云ふ気があ 傾きのあるのを情 いやがる間、 なか

> そして な。 さう式ふ根性はなくならない。 又さう気にも本當はしてゐないだらうが。 B つと大きい心を持つやうにする方が しかし氣にする

だつた。 師は滅多に怒らない方だつた。すべて許す方

れないも 當に知ることが出來るから。この世に一番教 してありがたいとか勿體ないとか云ふことを本 だ、その人は神の愛を知ることが出來る 思ひ込んで他人を責める人間 を本常に知つてゐる罪人は自分を正しいと常に ふのは情けないが、他人の罪に寛大になれる いではねられないから。 にはもつと恐ろし 前は又こんなことを云は はら やうに 俺は他人をせめることは出來ない、 れしい。しかしその為に罪を罪のまる許い のは神にたいして不平をも なるのは恐ろし なかり のがあることを反省 自分の心のけがれを思 自分のわる よりはずつと幸 0 一分の内

す

に善変 か出ることを信じて、それを信じることが出來 まいて、 を本當にありがたがるも 「千べン悪の種語 種をまからとする。 その芽が出 ない そしてその芽のいつ も神を 悪変の は、千ベン善の種を 芽的 が出な 呪はない。更

福

自也

ことがその人の一生にとつて私の上に行はれ

ら又師はある時私にから云つた。

のかい なかの蛙で何にも知らない人間だから師のやう いておかうと思ふ。自分はこの書が、誰かに見 かないではゐられない。自分のやうなものがか やるかも知れないが、しかしともかく自分は書 うなことは書くべきも られるか見られないかそれは知らない。変かや て師のおつしやったことや行はれたことはさう な方はこの世に澤山ゐるのかも知れない。そし いても始まらないから くなとおつしやるかも知れない、 自分はと」に自分の師の一生を書けるだけ書 それも知らない。 知れない。又自分は井の っのかい 師がいらつしたら、書 かも知れない。 かくべからざるも 書けとおつし 味を少しでも他の人に知らすことが出來、そのみ なし とない。自分がかくことによつて師のありがたはない。 じ 差

とん 師は若い時の話をされるのをよろとばない。 たやうな變化を少しでも行ふことが出來ればそ 師はある時こんなことを云はれた。「女を愛す び出して、ある云ふ生活を始められたのだと云 い。自分は師の若い時のことは少しも知らない。 る。自分はそれを信じてこの筆をとる。 こんでくれるだらう。さう云ふ人が何處かにゐ 運命と女の運命を傷つけるのを恐れなければ るならば本當に愛しなければいけない。自分の もかく師は女を恐れてゐられたことは事實だ。 ふ。どうしくじられたのかそれは知らない、と じりをして、それから家に居られなくなつてと の人はきつと私が師のことをかいたことをよろ ある人の話だと若い時に師は女のことでしく 何からかき出していいか自分にはわ からな

當に知つてゐるのは自分達僅かだけだ。そして皆 此のことをからなければ誰も他にかく人 又神の教をきずつけるのを恐れるのだ。それか素な 運命を傷つけることを恐れるのだ。それ以上に気管。 けない。自分は女を恐れるのは、自分と女の までは女の心を動かすやうなことをしてはい けない 即ちその女と夫婦になれることを本當に知ませ きゅきゅ

師にうちあけた時だ。 びは味へるだけ十分に味ふがいる。だがそれ とには一日も早く卒業するがいる。だがよろと は他にもつと大事な務があるからだ、女のこ け てもいけない、無理が一番いけない、自然がい でゐた、結婚は早すぎてもいけない、 れた。「それはお日田たう。私もそれをのぞん も無理してはいけない いる。戀はながくはつどかない。それは人生に い。結婚したがるのもいけない、 しなければいけない それは私が今の妻と結婚しようと思ふことを ない。來る時が來たら喜んでそれを迎へるが 師はよろこんでから云は 與 へられたもので感謝 さけるのも おそすぎ

うつかりしてゐる内に、相手は他にかたづいて 「ない。結婚したいと思った時はあるが、私が つたことがおありになるのですか 自分はその時、かう云つた。「先生は は結婚 なさ

れない。ともかくこの世で師のありがた味を本

たことをどんなに自分は幸福に思つてゐるか知

のだ。師があつて自分の一生があるのだ。

かしともかく自分は師によって救はれたも

な片田舎で自分が

師のやうな方にお目にか

ントれ

カン

師

0

所が神に

か 0

れ

分がは

弘

7

L

7

を

は

7

礼

の父の

月

付 A

そ

0 切

後まも 3 き

なく 師 たと自じ

見える 恐地れ

وعه 75

目も 6. と耶蘇が れ ts だ。 とは思 九 カギ 目的 信じ を 60 切き だが、自い れ たらい L たと云い 分がは、 盲目 正岩

その カ、 ねた。 わか カン 自分で 恥知らず いて新い つった。 をなほ 顔を見る Ŋ すは自分のな 自分を恥知らず ながつ 明為 なぜ 人に そして心 る とを さうだつたから。 ため たくなつ 父は盲目 なほさうとさ の顔や姿を 同情して泣な の知りす を いのをぢ 俺はそ 威 神 -6 が五 泣いた。 で目が 0 すだと思っ Z たの 年ぶり ぎてゐた。 K つとこら 父に見る たなつ を のら れ 4. 71 を見てゐたら れたの たの 父と子 汝信 な -6 を質に だが it せら では りと云つて見 ŋ 父は自分 わ 7 -仰うすき そし K 施に 涙ぐん 17 力。 れ に露骨に 山星 ない。 來た、 な ti の中な 7 は はって 5 10 6. 0 0 御み 0

と云っ かしまいさう なつ た のだ ふ、運え 30 0 とい 5 7 者 方をも は不 思識が あ 3 B 0 0 1

その 自分は師にそのことを云つ V S. めてく れ 作業 IE た時 2 礼 は信じ FIFE L は 礼

75

思ふ間 下ださ つきり 自分には るには 間には たとも思 方法でき しか 師はよが新る 心言 ない。 心 7 を清く カュ を 云いの はた 私心 京 所 でし師は祈る 心言 きら 0 は き ま からあ き んだ信じ なけ カン 0 が き れ 、云ふ気持い 浙 きか カン から っすこ オレ カっ 3 る 7 まだ自分には れば。 れたこ がきか れるも な 力> 0 it 切 40 L 7 れた方は から 社 き 1 83 なか B れ カュ 0 しかし 大店 見るや れ る あ な れ ま なり だと思ふ。 な っては つたやうにも思 る 15 んだと云ふ カン とが出來なけ が、 人 300 恐ろし 切き か によつては うらいふ たら れ 自 本當に新 だと言は ならない。 分がを だ 本當に新 E 大きへ まり 70 ことはは 既 ともか とを忘 んだと きか 0 礼 れる れ カン 神智 ば そ 7 な 1L まし

n

そし 他人にこの幸 7 實出 際師 ・自分の 4.}-福 0 を た人は わ を カュ 李珍 ち 福 1 きる と云 李 福 と云はか 0 付 わけ れ オレ

> が知り 不 B にきせ t. 小りつ 感じ をうけとる。 と邪念が るか る。 が清まる、 其處には は、 す 清意 自じ カン 分流は そして 邪念が よろこび 人間 師 の心を 0 な を知し 111-2 率 動揺させ 福を 不學 たも とから からう の底 ts 示ない、 しだけ 派等

女と三 俺和 にする気 て自 を絶對に認力 てす 分为 は今は そしてそのことが とで を は 知しそ 自当 心心を疾 あ 一分はその きさるも 分 いことが そして女 るも il 0) のは或時美 が なら 間

変 女を うなは他のよ が起ら 罪以の かは 力》 そ 密にすることを 30 ば し向家 して わ 女を 恐ろしさ ズ たぜ立 な とぶ どは歸さなか カン 自由い 女をなな ひに二人きり ナニ 2 -) 自也 人皇 いななな です 0 度と ての にされたあ 山岩 たことを 女に道 K を本當に へが師 むこと 曲岩 この が そして 知口 15 愛ら 知ら Щ. L 開 をとく 1 6 來意 から とで、 知しら たづ 6. か た わ \$ 75 悪やは į のことが自 K たら、 カン カュ 125 度と 0 邪旨 0 そ -) 6 清景 その女 たら 魔に のこと 能は 自じそ 山岩し 白じ 幸福

間度間度になり、 くことの恐ろしさをますく感じてくる。 を悪人 る。 云ふ人間は救はれる。 ことによろこびを感じる。 4 しかしその次の瞬間には最も下等な人間 なれるものだ。 切つたことを本當に自覺し それと同じく最も下等な人 人员忧 ある人を善人、ある人 ある時には神にな そして悪の種 た瞬間に人 をま

İ

でせう。 に思へます っしか 自分はその時間にからぶ 私. 他には、神に は さら云ふ人の方が多すぎるやう なれない人間 もある

云小 2 % と私達が思ひこんでゐる人間 ŋ も限らない。それ 一さら云ふ人はないとは云へない、し に照らされて見たら、存外に神に だ。人間にはわから 云へ ない。さら云ふことは自分達人間には を知つてゐる い真心をもつた人の愛の光 が 神歌に y, なら たなれ があ かし ない人 ないと れば耐飲 あ る

自分の仲温 ある人が前 師は小さい小屋に住 初 に捧げ 8 は自分で自炊して 六七人で、 んでねられ 飯の世 った飯をほこんだ。 ŋ ねら 番に飯をはこん っれた。 町は自分達が その家は

一で た値っか て他と 師はその時何か大事なことを考へてゐら 自分の土地な近所 た。自分達が飯を運ぶやうに はれ 耶蘇や、釋迦や、孔子 たが、非常な學者と云ふわけに た。 京 すぎる れてゐた。しかし本をよ ないれた。 から得ら だつた。 人で方々歩きまはら れたらしかつ 自分文 の耕作を手 の脚を自分で は師には害があつて盆がないやうに思 が生か 時々手つ 師が口をついて出る言葉は多く、際 れた。なる すことの た。 0 だつたり、 學者はあ だはれること 番貨 たが れることが多く 時々はよまれるやら 出來ない程多くを やし ソクラテス より なつて 5 まり、か 或を はゆかなかつた。 たりしてゐら はあ のに與意 求 ハから カン からは へる方を好る なっ を食敬さ れなかつ れる たが、 へて b 師し 5 だっ 知し は th ij

5

ときめるな

より ふことをし mil はどんな學者が來ても恐れず 心にないことを云ふのを恐れ オレ た。「笑は れる心を恐れ 15 自分の思 れば る

U こと た 的几 はそれ いことが多すぎた。 the る機 云はれなか ・を實行 會を得ずに、 3 っつた。 オレ 師 師は心 默の 内 前 ある貴い言葉 10 いの心には云 ないことは 葬 6 礼

50 機會を得てあふれ出たにしろ、その言葉のきるいる 言葉がどん をそのま 自じ 分泛 はそれをす 受け なに多 入れ いだらら。 たことは殆んどないであら 又よしその言葉が 質値

其處に 言葉や行ひが處 は質に心 \* と心が自づと清 が實に恐ろしい。 せた 活も奇蹟も信じら からくるか。 心儿 6 なる。 福等 部山 棒だ。 0 音書は耶族 その深さには頭 6 耶蘇の心からで かう云はれ ts 全然とは同感の 等数 それが それだけ の底を動 その力に自分は自分の 其處が面白い所た。俺は來世も復 主 なけ その深さとその 々に片鱗を見せて たことがある。 つてくる。 れ が自分の一生をさくへてゐる かさ れば なくも、耶蘇の心の深さ がさがる。 れ たも れる。その力は何 世の宗教家程くだら れ 來ない言葉が その は その力は何處 前に 権威にふ ٠٤. 一生をま ふる。 れ ない。 13 それ れる 處か

目を信と 力で育 師山 はその力を信じてゐら 間は H 一時に、師はい 私 なほり かに自己の心のう なほ 得ると 力 云ふことをまだ信じ ti ちだけ 或別 自分は信仰の そし で盲目 ح それ た 切。

111-3

なる

0

カコ

す。

普通言 ます。 4110

の人に

至

私な

かいし

7

ŋ

感問

き

時に はその ま

不平

つたり

故

を十

發揮

川で変 同等に

又身體の造生を

與為

種をま

へ心を不深にした いことを本気

要求して、

寛大す 不節制

学

きて

からです。

か

てゐる人間

です

1-

格を立ち

ようとは思は

を

ひぞむか

師し

73

たはそれ

を本質に

知

ŋ

た

私なも

本

け 15

れ

ば

心を清く

他也

人を愛

心文

を

0

3

きま

な

は幸福

用導

かい

人人が

師をたづ

3.3-

6.

۲

ななしてなり らです 心になってく 人があり ,, っです。 に人だけ から れる時だけ 私はず そしてその人がとくにい 私 あ なたも 0 の處に話 私の處にくる人は い人に逢つ と話が出來る、い さらなつてはど しにくる。 たことは

時師は父こん 17 背外か 純金にす こ方を がたら。 ない。 起す 出たさびだ。 その笑 消除に 日分を 31 だが か、たえず自分を は己を知ら びを あげて らは私には かえ 私 12 世だ がきも はさ 寸 32 金にす 分范 びが 3 n 人は笑 45 V 人が來てく ず 75° > 3, る く見えた。 だっ 3 が 2 を と相手の だ。 は アドマ たら 身か が出で が出で てねな がら の殊に 罪る n 來會 自じ 3 ij が

借ぎに 種を自分でまきすぎてゐる。 それ を 知り 1) たい。 B かく それ 私た はたし 達も 不等 カン な

Took . 命が起き 人とは 人と人と せら。 以上に個人の 間が全體病気をして の種をまきす れがかさなつて壽命が來 7 不幸な種をま さうです な んとの いのが いでせ 本常に達生を 0 を常に清くし たり 開発で 作艺 悪度の するの 不思議 きすぎてゐる? 不正 さら云ふ點 がまだ完 ば自分の身體に です してゐる人は一人も 4 てゐる人も 満た ŋ が不思議に 前に死 去 をよく やつて 礼 私なん は境部 15 行つてゐる いて云つ だり なり で るというない カコ 遇 、ると人に () 5 ないで かそ それ 生で HT

自己をつくし ば 15 なけ ら自己を用さ 73 等ない 6. やらにし、 と感激 まなけ 一來るだけ遠ざけ、 it 、主世 お五に禮儀 :李雲 N を没 それ 守書 1H° 自己に接する だけ ŋ 送るやう 不多 正是 時は

THE L

は

實際を

言葉をそ

0

ま」質行っ

して

オレ

り、大き かれた。 白じ 分だに 分党 せる 日分に語され 四本る だと云 今は 水 許認さ だけ 心處ま 111-2 だけ自分を立派に 知らない。 存 生 れてな ことを信仰 世界を必要 石自分を生 かさら 11 た範囲で 190 さば 分の 25 範閣にまっ 許雪 てけば なだけ かすことが 生かし B ٤ 分克 ただけ THE S が 出來るのだが の範圍を せるだけ してかけるも た簡別で は必ず 17-

ts 0 時台 から む H との二つは決し 來る と云ふ心がけ な場合 17 週に あ 11 仰 すべ なけ 0 わ 7 い見まるだ f なら つこと 人 75

(437)

水なかったとは云へない。 の威能が 罪が深く 教配一つと云ふ。能 もしそのことをしたら、 すことの誘惑を可なりうけた。 つた。そのことは出來ないことでない。現在確 0 姓になんとあやまつてい な感じを與へるだらう。 云ふか。 今迄に正直な所、さら云ふことを絶對に 女の前に罪を犯して知らる類をしようかと思 して女の前に 婦であつた。今も深賣婦 **能は女の自然につくられた美を** の罪と云ふことを存外強くは知 川米ないと思った。 あそばらとし 成九に闘 れは大したことで 悪い男だ。 とらず知つてる あそばれたことを吹聴したら、 もしさら云ふにしても君達 關力 - 하-15 つる。 -からかと思つた。 しかし な があるがそれ 力 女 へつた 佐はそのまとけるう気が そして恥か いかわからない気がし が秘密を守つてく し他はその 作は から そして萬一そのみが 6 ありませんと君達は 権制の ある 0 FILE その は 分はその よりは道か だそれでもい 自分はもら あの 罪をくり その にたなって かへてゐる からない 百万 女は淫然 反對 話、施 日日の説 施は して れ 返れ 0

う。 女はそのことをよろこんだにちがひない。 してその女には清い話が出來にくくなる 思ふ度に、 5 今によろこぶに 知つてむた。 だら だらろ。 作れ 5º るが俺をたづねてくれた。 むくなせ は圖 佐は一寸その時等抱すれば 能は不滑な考へを起すだらう。 々しくすまし かしその時、 ち れで ひな 能は罪を犯さずにすんだ。 意いる。 て、 俺はその女のと 聖人らし を無むに いしことを い道路 俺なれる こだら する を そ ٤

れた。

れた。

はそれを観いた時いやな気がした。師はもつとそんにことに超越してあられると許り思
もつとそんにことに超越してあられると許り思
は
なっとそんにことに超越してあられると許り思

しおも思ひある 稱した 腹に った け しかしそのことは 「他の露質 その そして自分はその なか たて そして自分 かつた。しかし或日その 男 後師 師にその女の來るのをよろこばれてゐる -たことをよろこば が師 な話 たる 處にはよくその女がたづ の處 がその は君を不快 時があるだらう れ 後まもなく思ひ 15 ムにかく必要は 女とさう あば れこんだ。 れ にしたらう。 女 小か 0 女は師 情夫だと自 あたつ もしな 關分 部门 係をつ ねて行い は 0 た。 別らに カコ ح カン

> 日めに その女を弄っ を神のやうな方だと云つた。 した働きをし 師程悟つて 大したことでは かしつたことはありませ ねないその ばれなかつたことは師 ts カン 0 たかも 女 の一生にとつて んとぶい 要 知れな はし あ んな方に とつては た。 師し かし が

分は L Mil かしその れ なか もう女をおそれないでもすむと云は 仁 おかげで女のことには冷業が 後も 積 極的には女の家には 111 3 米 た。自じ 12

平和を創 心や小さい -j-を心の は 分の生きてゐる世界を清くし、 る世界を 自じ ること V 分の一生を 底から が必要だ。愛するの 根性から生れる かしそ やしくする。心を清くも 心をいやしくし、 味ふことが出來る 平和に れは浅薄では する為 のは皆自分の 加には 自分の 4 けない。 和 ر الماء を静う 生きてる i もたまに よろこび は自自 かに

るい人をよ とは 間はずるく ŋ 一さらですか 或時だった、或人が師をたづねて、 化 方が 4, あ ずる って困ると云った。 Ŋ U ね、私はまだずる ま ょ 솬 せるも 人に逢ひたくな N のを自分から遠 の處にはずる すると い人にあっ 力。 ح つたら、 の頃 師 0 たと 人是 は

或

母は

11 な

師儿

なら

2

it 父き

せんよ」と

不

0

似仁

る。

立当

又或時

師

師儿

似に母はなは

を認定 人だと 云い Z," 1-8 が 1110 K た 師 云 ことは ち 少 僧侶と かなく 5. 75 カコ 73 2 力。 明ら Hill 0 な 有名な僧侶 育て il i 師し カン あ かっ あ なる事 欠だ。 自己 i) 人はよ 分が て自じ た。 九 面白を て付け 0 ·同·诗 分於 们出 何處 力> た。 6. は だと はそ は の破け所言 雅名 た 父は 師し 一したう なく かし カン CPE 思想つ 戒办 知しる だし 僧で 無む 7 ŋ と思ってる で僧侶だと 無名に終 y, 所さ あ る 保持 存出 1 る。 かいろ 僧智 於 0 をせ る 師し 南 但怎 ず -

7,

自し

カン 7 カン お前き 母は Milit 師がが お父さ 子 生品 力> 云つ 供電 L 0 時等 何 1 蛇豆 を殺さ IJ 切意 Z, も殺さ 父に 田き け 73. 生 White ts なと やら 7 カン 75. とが を見る き

れた。

見な、 えず父 然に からいか 女のななな お前の 0 之に等 言葉 12 0 の言葉は の言葉を たあ と何度 ることは出 ない とで カコ れるこ 不多 心是 思想 川き 37 4. 0 は が意に云は it は川 あ れ 75 12 た。 3 n た 力》 時 8 來會 俸 3 れ な オレ よし云つ 前发 た。 カン カン 方常 ○見える L だつ 話は 女等 そ 10 考へがんがんが は かし わ れ すぐ が 母は を B 誰なれ 師し ٤ 1 75 を だ は 力》 母性 歸於

父でい 寧ら して へなし 力。 母は親常 辛ない 如心 父親 何か の風 によると、 非常常 が知い もふさけ 生んだの 4 方だつ 12 75 Mil てる あ 0) 4. 方於 田村 J. さら られ だ は 淋漓 思想 7-10 L p カン 自也 5 に思 分が しんな人と 力 師 謹しみ of 知しふ。 母情 師 深点 れ E

皆に笑はれ、 なさ がいい 離 が あ は 20 あ, 気き る時等 馬ばだ。 鹿かしか 米的 久米 カン 他 後季 れ 人艺 7 们学 人为 女がな がに対応 神通力に 通り を 貧 足みて 死 を得て L 4 た 5 風雪 B 一个度は zit: 0 時じは そ天気 は は \$60 れ 75 見は 5 たこ

> ぼ 0 師儿 あ が た だ。 Into どら 11 オレ た 時等 自己 分茶 は 思想 思想 る

> > れ た

50 力。 12 か來て は知い 師し 他なに た。 問心 はは 來 を育って 結ば な ts か 力 为二 なぜ 婚行 れ 0 話が 加 結ち 45 を 許紧 好人 父言 た そ あ 待ま ŋ 32 10 -(1 えし 彼然 師し な その なく、 る カン 子に 母は 6 つ 人公 0 なる れ 處に 向也 0 部门 た 0 生死 加上 父が 制心 0 あ

田島 其そ < なら 似れた 處 ----オレ 斯艾 3 周增 家公 つて家に れ かは豪農だった は脚 家と B を 1 恐 礼 母は る人 たててて 礼 扎 ŋ ø 家 部门 11] 0 は むた。 共そ 始んど なり 力二 其そ 6 共處で Flo は THE は 催物 不行後 あ 为 ま 礼 たけな 生活 -合 一十八 小き

師上 担は しいがき 機 1. 織 た 部门 y, は を J. 小き 限気が 晚光内型 支 ·f· 0

兄弟だ

物は贅澤なも 17 を ないとたえず ものを食べて戴くことによろこびを感 七人の他に五六十人の人は師に自分でつく のためにはよろこんで飯をさいげた。 ずに生きて とが出來るも そんな親切にさ ぐまれ られなか 文も金をもつてゐら は自分達に食はし は と思つてる 生活 理り 想にさ ゆける、之が師の信念であり、 ŋ しようと思へば生活出來る。 ッがたが のを持つてゆくとそれには箸を ゴーン のは、今の世でも食ふことに困ら れ どんな人間でも乞食でも ルを本質に おら 舶 わ 0 てもらふやらに はそのことを思ふとすぐ it 人の幸福を真に は れ 師は勿體ない、勿體 ない、 知つたものは、師 自分には君達に しかし 自分達六 そして なつて じ、それ 原語から ありが 又をだり つた 0

とをられ H たらどんなにられしいだらう」と 自分は君達と一緒に しく思ふと ij がたく、 云はれた。 働きたい、特な おかか げ 0 C 層 Ėij なれるこ 生 格に きて 云は 働 75 なし

カン

し師に

れる時はあつた。

蟲む

するの

だ。

その

不合理

かい

いやならば、

まづ

出だす。 ŋ ほり ņ は 罰をらけてゐるも 間 しわから 一爺のやうなものだ、人間に與へられた寶物を に、不平をほり出す。花吹爺の内に出る然ば な 師は そして不平をおこす。 カン 娘気はれ はりに、 、何處にでも感謝をほり出 のだ 、人間に明 蟲 0 きら云ふ人間は天 られた糞をほり 人院院 には すか 感激を

15 働かなけれ は に不公平だり ある意けものが師に不平を云つた。「 らくらして贅澤をしてゐるのに、 ば食つてゆけない。 それはあきら 自分達は あるとと カン

け

それ 苦るし とを知るであらう。他人の不合理な贅澤を味ふ 贅澤をしたい根 にすめることによろこびを感じるはずだ。 0 \$ 方がその人の良心を平和 がゐるから此の それは不公平だ、 師'-を羨まし 0 不合理 は人間が勞働しなければ食つてゆけないこ はその人に答へ を自分でたきつけてゐる。 い境遇にある人間では がるよりは自分が不合理 な贅澤が傲 中には 性が しかし本當に平和 自 不合理 IJ 分 にする あることを な贅滑が つてこの カン 君は不合理 ら。君はさら つやら な数澤せず を愛い 世に存在 知山 たくなら な人間 つって、 その でする な

思ってゐます」 とは くなる。 なれ 6 なことを 私達は正しき世界 を心の何處かで ぶことは して、人類の幸福を心からよろこびたいも んな人間になるのをよろこ とくするものは、 自己の内の贅澤 私生 せるだけ 思想は ば は同情がもてる なる程 根元 誰に ないも 正しい人間は働かないで養澤をしよう 知ら 性 なくさらとする、 龙 易 人間は 恐れなけ のだ。 B ゆるさ れば 心人 0 がいつ來ても にうちかたなけ 言い のです。 は先づ この世の一 なら れてる が自分に オレ 0 働かたけ な より正な ば びはし この世 なら さら云ふ人間にだ 不合理をよろこ 6 世よ とつて不名響 ムやう ないでせら、 しくなること 不合理を れば 4: 中がよく ばなら ななら に用意 君家

分別の Je J 知れない。 自分はとりとめ す 知し するだららと思ふ。 つてゐることをかきたく思つてゐる。さ ば 師 の人となり とから自分は師 なく師の言葉を op. 人生なも自つとは の傳記に かきす ついて自

るだけ その後自分は師に就てい 開 た。 新党 い事質も ろくの人から聞 少し は

らな 事とを てく 5 を お前 れ 女 拍師 礼 17 お前に 力學 とは 立門 けてく **番**號 望の 派 思しは 7 75 孝智 行 勉 ts れ 間 だ。 10 してく 私力 な 私作 勉公 76 0 が 前京 る れ 强力 可办 رج れ。 0 を 家院 身體 5 よった -息ない 6. 私な なつて な 0 と大事に はどん だと 7 私な 45 力》 < のこ 私な れ 水等化 前点 わ オレ 06 れ ば た た L 力》 <

17:13 al'a な子 ため 供 170 なる 直ま 典心に 3. れ 古

知上 3 部と名い 正為 供意 Ł き を 心力 性質を 道を 本氣 み 更言 進 に刺し 0 さと -2 规证 込ん W 結果を して 義は 3 0 40 子三 心と 供完 一智 佛 0 邪岩 子二 -折 オレ 供電 報度 との成は成は に人い

前 17.19 派は た人間 なら な 17 九 ば 私教 生き

之がり 假想 意(0) 地步 決時 あ 0 私を 性性 は 72

やら

K

見え

社らない HIT を当派 な語 助车 る。 服 步 れ 來さる は だり た。 6 則なけ 話く 空き 3 真是理 悟空 别 E S 八 耶蘇 1) 3 1) 有名に たなく、 ない do) に思 野の 道為 道 カン 道 経れ 他人 真沈理》 7: 信 本泛 迦か 儿卷 た た を L あ た。 をよ 6. 道を 他是 をは 1 ij, 思想の 道等 Z. む 61 あ) た 0 た。 富貴 1. とを 20 IJ オレ 香花木 大語 た。 7 3 は な 一云ふ道を 立と派 な が 3 道書 そして 礼 知 間 な人気 た オレ ば、 健賞 道学 た。 加几 比台 到结 俸 が 自己 なる は 資業 思想 孙 あ そ

を

なか たく、雑成 他で とか 福气 だ。 ふ道学 人と 11º 分さ 感效 御ご 謝是 渡さ 灵入 娘 田。顺 北方 オレ 门等 , Car 紙こ 來き か 3 红 0 近え 道章 道言 200 iE, なればどう 其處で が 内に感ぜら 斯 A. 云 御堂 間 と信ず 0 内京 加几 W カュ 與 れ 道を 顧 \$ ね る道を 不多 W 安きで 步步 なら 礼 、さう 真 恢掌 る 道 る 選 な しく 中学

> か 朋時 ら喜べ 任 6 オレ 14:5 する あ るこ 面白さ との 道は なら IJ とを 7 道望 他然 ただけ ナニ 信义 な 自じ 6. る。 0 分党 わ 海 け 他是 八人間 さを 漏 道笔 が W .. 得<sup>~</sup> に生ま カン か は な 真从 なし れ る 0 たこ 所なる 李鸿 2 福言 は人間 人思想 から

ち

2

田岭 加几

事品

す

け

他是 4.

大法

0

本気を

友達 た

友達は

な

-)

師儿 之が V ま カン が 82 寸 こと ---カン 師儿 pq 12 ---た カン PILL 出 Hî. 時等 來 al. 他 强~ ない 男を 間让 信念だ 仙空 02 から 間 最後 ばに 15 馬は 130 人 胞か オレ 美 主 行ま 時當 45 似如 男き 82 動物 7 60 子二 揺き

から

師 わ

ち

K

力二

J.

水

人学 馬ば 1) 前 施か 4. 心で 仲交 な兵が 前 力: n IJ 人間で なほ 易 似如 だ 0 10 美さ 人 門門 6 -U, 16,3 男の子 力。 L を 20 カン 000 だ。 L な 望んで \$0 をけ Ł 前 馬達 前等 むる。 無も 勇 な 州点 前其 ŋ ま あ 61 政党 73 00 IJ れ

T 75 飾し 人なく 6. わ さら it が 下沙 10 云 等き H i. W 75 無也 話を かっ 邪 なか 机 す 0 る 時等 前门 オレ は 6 0

7.0

L

な

額な

世界から 人も來 死しん ぼつち 25 ŋ ŋ 優って 城 た。 を手つだつた。 見は がひで、 は が成か 可かなり た。 强情ばりで 折れれ 正直 あるやら なかって い處へ行 一番なる 気き 誰をつくこ りすきだつた。 朝早く起きて 少さ ないと云ふ意気を よ すり ッぎる 力。 癇特だつ 5 人間に よわかつ 75 師山 K って と母に は見え 好す 0 海家 とを 子 충 きて海邊に出て、人が一にならうと云ふ氣を持つ 供景 そして へ向記 心のい 云は 師し そして十位の 75 0 曲がつ 時は 7)2 は子 たど 底色 常に 示し れた程 7 0 普通 演覧 カン たこ た 供品 いざとなると 何色 0 か考へて だった。 3 Z 時等 0 本語を 時等 時き でるなる かった。 の子供 れたと は から カン 優世

この 一次 母は は を知らずに ひそかに節 をやがて して見よ。 他に あと 上に立た 知し をつ 生 る い気が その 時が を 7). いて行 5 俺言 -> てから 時生 6 3 fill) 云心 82 65 ふことの 力工 + \$ れ た。 L 前一 -0 カン 師し

> れ 救は を 露る 骨ら れ ts 見み 力 0 世 た は カュ L 8 な 知し カ> れ 0 たが な 0 ō だが自じ 母性 は 師し 分がによ

2

思議は、 師は早く 海な生活け も、火を に脱り ことは の道智 それ 師の心をけがれから は にするこ は対はれ 父の淫慾は自分のう 70 福 力 0 TS 打ちやぶられはしない。 師 おこすに とに 知らない父にたい は 난 V ねて早く起きら は自分の一生を清 力があ 互が 心を 骨になる K そ しいため 折ら B 5 れは父と母の罪を浴 る。私が生れ たは 教ふ力を 杉 写丘自分でしようとした。 たが じえ ちに集く たが、 た。 ŋ れ 自じ あ する た。 分范 自己 浮にささ 似のそ 日分の誕生の不可がの私生見と云ふ た。 分が 師し 不思議 は心を たことを人々 水学 を な信気 自分は と清が ない 後世 < むに のよう 何% 7.

ŋ

麗なに して罪 てゐること 40 「父よ、 師の 日に 和政 あなたには私と 日記の簡片にそんな文句 から なたは を 九 3 た 何岁 B 1) 可以 Ł れをよきことに IJ が ある。 あ があ 防害 た た は た があ 生きて あ 心 0 るて下さ とを思 痛% 力。 私が へて見る み 圣 生ま 続き そ

> ŋ 5 らして B を W 生い 世 「父は」 なたをう きず ま カン 0 だこと き 許し 私 す ts 0 天よ あ は どち る内容 0 です。 け をよろこんで らまず 私 あ か母を を E 10 おち 生ん あなたと私は K やらにしたく とつても。 待つて 度の たならば、 のことは私には 愛問 だことを ねてく て來で下 ゐま 7 父よ 下发 子は れま 母性 す。 3 母は 0 ます。 K 勿豊な 0 地步 ょ とつて して いろこ きます 你说 1) 私を生 天江 75 は 母は 0

自ないない。 罪人と 見<sup>み</sup> よ。 そ ぼら 罪る な n ならば ŋ 感で K カン 12 た るい 生 < 密 お前葉 似の 0 が、 れ 罪る L ならぬ。 そ た 4 愛は 罪る ね れ ことを人々 あき が母の愛にたい 世 父と母を荷をな 内に連 罪る 聖 罪る 私なと 基はない き 8 あるこ 0 心を 5 れ によろこ 母は清賞 葬場も に敵 ち を 16 力> って 知し 6 L ばれ 生品 カン 礼 は れ とは オス 徳さ £ " た。 る 罪以 かり E 父も 内包 カン

一流は 師上 をよ 志をたてて くするやらに骨 だが がは Ļ ほ淋込 6 行さなな れ を. 切も亦そ

0

は

75 ない。 でふと自 まざく されてゆ ねる 分の一生のことを思ふと無意 かしそれ 人間は自然にとつて最けら以上では 師に 時はそのことを忘れた。 それに人間は苦情を云 如くに生れ、蟲けら からせ では「いしすぎる カン し目が へた義理は がなった 味りの 覺めて いやら 何か 殺る 何在

改めて見た 時は何か心にひど 0 ることを感謝し、 「人生の無意味」に打ち克たうとしてゐる所を わけにはゆ 師は 今更昔の聖人や賢人の傳記をよ そして師は今更にそれ等の 力 そして神 73 カコ そしてそれ等の人がこ 聖なよろこびを感じ 人を知 む

d) 生芯 てゆく力を與へる。 に支配されてゐる。神の如き人だ。 之等の人は最けら 人に限る。 は實に又さう云ふ生活を 呪ふのは皆越だ。 か知れない 人生を呪つてはしない。そして融(自 それは れたことは我々にとつてどんなによろ たり そしてさら云ふ生活 感じら 理解 そしてその 人間にたいする希望をとり -0 ではない。 そして人生を呪つてゐる なくして事 る生活をし を自分で 喜びは それ ま實だ。その事 をしてゐるも 行ふ力のし 彼等が 以 上の 000 生き 然 0

> たい程度 を讃美 あり してる がたい 3000 事質であ 師にとつてこの事實は つた 涙など み

30 老僧の顔を見た。 師の顔をじろく ち らに自 ŋ 觀するなら悲觀 3 師が或 自分を本當に生かさう。 つた見すぼら 生い b 龙 かすことが出 師はさら云ふ自覺を二十三 75 7 己を本當に ほ 3 は 76 日往來を歩る いて、人生を悲觀するこ っきり得ら しよう。 見た。 一來る窓にはなほ 生かさう。 い僧侶に いてゐたら、一人の齡を れ 自分を 師もその見すぼらし 聖賞の あっ そ L かしそ 生か た。 四 時を要した。 から人生を悲 教官 そ 時に には恥ぢょ 0 れを本當 かたを主 僧信 今迄よ れる de 4

か」と聞い 山へ行くの 老僧は師にあ いさつじて、「何處へ行 Mil は答 カコ れる

0

真な ちにしろ師は答へること た。 老智 師し 何色 をなさりにゆくのです のことか、或は 红 返降に国 かし何を考へる は師を見て云つ つた。たい一人で のことか 1113 你 知ら 例 方。 かっ たか

あり

方学

か。 たら

自分がの

父皇

か

知 th

なたにあるだらう。 あ なたは偉い人間になるだらう。 もし女のことでしくじら 天 の加加 護が

カ2

れを本質に知らなけ た。天は寛人である。だが自分は自分の内の 處ではその小忠魔を勝手に あつた。私の行為は人々のよろこびであつ なけ を窒息させたことを知らな は 加 0 だが私の内には小悪魔が 0 ば。 った。 た。 加護をその為に失ふことにまるで流がつかなかで 私を御らん。私にも れば、 ムだらう、この位 私は天の加護を得ら いや、気はついてねた。 心言 に不深 礼 はいゝだらうと思つてゐ なも 居た。人目につかない 6. あ it のを燃やさ 力 生かした。そして れる身分に なたのやら 72 しかしこの あ な な時が なり ないなら

ありな 餘計 師は默葉 へ行つて なことを云ったことを許して 聞いて 下をき

師は 老品はきうぶつに食糧 老問 と気が 9 間。

前に は時路 もう 簡 老僧の姿は見えなかつた。 は U つくりし しま とを担か , † 思報

他以 美 Z, が 死し 20 X 前表 かい は 男の子 は同意 心心の 75 死し 力で どら だが を of. お前き な 心で残る はそ 0 弘 Ť 力> 誰だ その は 或ない -(1 は古いない な cop 红 原グ 後間 誰だ Vì な 40 話を 171 氣 0 肺炎になっ 心で穢さ 分光 カン IJ ¥, 思想 は す V 0 近京 穢が 如门 る -オレ 0) 行なな カン な 32 だ 死 U な 6. る 4 -C: 7 る 0 穏け だ。 力 9 カン 74

を自じ 師し は な J. 力》 6. 時等 が 江 は 力 自じ 6 分系 だが が から 添 添炒 たら 抵 近影 4 け 力是 rai l 73 ょ 6. 力を そ わ オレ

更高

話於 自じ 分艺 一人 カン 11 mil そ る 性は 0 Tali A 歴史 想的 カン 到的 想意 Z 的主 オレ 8 間に た は 2 感で云い 思想 あり た。 F

胸に カュ を 75 る 人公 红

> 人とは 的食 出でて た。 だら その H \$ が多は 認さ 偏分 b たことが 引き 人生 人 勝て 後ご 8 大臣 べだと 2 思記 人是 Lit. 活力 思じ の説 2 なつて 0 K 75 る。 云心 動 一人が 師几 々 たあ な か i. 的多 だと 5 K ことと たたさ たと話 た契 たと 議論 が ٤ カン 旗掌 師し 目を 極品 好事 馬ば ま 師し 拓 友達 的是 かい 胞か 1+ 3 IE L ナニ 達 多 生小 が 議 カン 0 論 直急 論え そして E 年为 0 た たさら 0 王 偉き 人智 灵 17 加几 rhil が大学と 大だだ 100 甜菜 だと 15 成はいいという E 話法 ٤ 消费 だと 弘 Z 红 柳 誰だ L 玄 0

でねら だ。 あ を なら 程とに を恥は 初 mi 3 かい 臣 -3 オレ 自己 少さ な 師し 人に なる カン はま 大意 友達 IJ 人臣に で自当 出で 敬き たく 0) はず 來 な な れた 氣 正 B ų, を 幸る行 な 友注 71 かい カン 生活 Mil 心态 を 京 な人間 公然が ナニ だら 礼 師 派に大臣に エル 盆 चे IJ なぞは頭 思想 云 te K ばす 感激 ح を證明 だが 5 Ų. 込: なる れ 北岸 る 7:

居る

た

たら

加上

自殺を

カン

知し

オレ

1)

生

き

なく

為に

4FL

75

來 思蒙 IJ 11 如心 17 人与 何に むこ、 るた。 師しぎ 不幸 ح ح オレ 2 れば -f-間 が 1) 6. 本学 を 僧に 知山 -[-活 阳为 時書 オレ 111-3 t カン カュ を る 生 人 少 生い を 題にを ば 時じ 许 白じ -1-水 師 オレ お **解**常 H 分差 Blit 水 削 生\* 的差 師し を ま 妻? たら 4 何 た は 決ち まり ij 服力 精门 精心 世 田沙 をく カン 切性 6. 柳小 独自 髪を 從さ 神比 知 ず - [ ^ あ 自じ 的导 7 73 カ 的 B 記に 附言 た 4)-生 は 12 傾け 什一 唯常 精 0 3 な た。 事に 前类 時に 知し 向曾 生 闸 天龍 を は 10 オレ 8 きて 力を 形式 問为 か is 人员 3 題 ゆ が 0 11 為なる Mil あ から カン 母片 0 3 分范 ŋ

礼 人发生 柳亮 73 カン 仗 死 無む 意義 恐まない よ カン fill! た。 力。 生記 filli-死 礼 は たこと 恐怖 思蒙 を 11 75. 7 明常 カン た。 生多數是

我々も彼等の如き心をもつ時、死を思はない。 生きてゐることを感謝する。聖人 75 たる喜びだ。其處では死は神へ合致する道に びや平和で心が満される。神にふれる時内體の せ給へと前る許りだ。そして心に深いおちつき たが張ぐむ。謙遜をもつて御心のごとくなら なる。自分は夢でその魔を時々味つた。死は 山の冷たさが伸ふ時もある。しかしそれは恍 滅亡なぞはよろこびになつても悲しみにはなら なぞと考へる餘裕はなくたい感謝の念やよろこ 神、天と云つてもい ねて、生々して、神にふれるのもよろこびだ、 母のもとに歸るのだと云ふ氣がする。又生きては、 やどるやらに心を清めてまつことが出來る人は 幸だ。愛の内には神が宿るから。 安心立命さ 《が自づからわいてくる。要するに神が心に だ。その人は生き甲斐を感じることが出來 或は美のうちに我を忘れるとかする時は 其處までゆけ 兄弟を本當に愛するととを知るもの あり だが其處までゆけば人生は無意味だ ある淋しさは感じても、其處には高 がたいとか、清い喜びにふれ れるのは、當然 ない時には人生は無意味 神とつらなることが大 なことである。 や、真の宗教 とる かく

る。

ことを恥ぢる

を語ることによつてそのことを十分に語

れない

たい自分の力が足りないので、師の一生

事なのだ。其處では我々は不滅なものの一部となるから

とが、出で 問題だ。その問題を本當に解決するのが自分達 てゐる。それなら如何にすれば神とつらなるこ れないことを知ってゐる。又その て生きてゆかれるにしろ、その淋しさの耐へら かを示してゐる。自分はよし人間 く、神につらなることが如何によろこび 自分は師はそれを立派に果したと思つてゐでも果したいと思つてゐる」 の粉だ。自分は一生をもつてその務をいく分か 「俺の一生は神からはなれることが如 果したいと思つてゐる 來る か。それが人生にとつて一番大事な の無意味を知 が神をはなれ 何に治療 であ 0

ですることが出來ると思ふから。 をれをかくと後分か師が師になつた苦しみを暗されをかくと後分か師が師になった苦しみを暗されたかくととがはよろとばれないかと思ふが、自分はかく方が本常の氣がする。

---

(ある女の話)

には他人の不幸を平氣でゐられる方ではないか ではないかと思ふのです。自分の名を惜しむ篇 に就て一つ疑ひがあるのです。 に就て一つ疑びがあるのです。あの方は傷養者はそれをすべて認めます。しかし私にはあの方はそれをすべて認めます。しかし私にはあの方 して勉強家で、本氣で、 ない、信用の ともかく珍らしい方で、親切な方で、誰をつか のことよりも他人のことを考へて居る方です。 な、登置を知らない、酒や煙草をのまない、自分 やる。實際あの方は親切な方です。そして質素 と思ふのです。 い、意地のわるくない、忍耐づよい方です。そ いや、このことは少し疑問にしておきませう。 あなたはあの方を神のやらに思って おける、不不を云ふことを知らな 念に冷淡な方です。安 いらつし

たいからぶつただけではわからないでせら、 れば不幸な支達に就てお話をしませら。 その友達は一度近所に嫁いで來た女でした。 その女達は一度近所に嫁いで來た女でした。 をからなって来たのです。その時分その友達はあの方のことを随分ほめてゐました。姿たちはあの方のことを随分ほめてゐました。姿だちは

見みにすは たの が思むひ かつ なれ mj~ カュ は 1117 な 力。 寸 そしてその 年 。度に氣に つった。 あ 老領に つかず、 他た そして自じ 0 時 父は たなつ 逢つたことを忘れ ことを母に なく たが 何なに から 母や自分を見にそ 或は自分の幻映 な E 0 5 がそ y, 力 To 3 な 3 力> 時 だが ち つ たの II カン かける 3 師し B だら op ح か、師し來き ŋ ٤ は 0

かません! 幸あれ、あなたの数を私は一生忘

「はいつのまにか、その父としなった。」に思ひこみ、女に自分が見守られ、交守護されてあるととを感じた。

も知し 人员問題 加か護に 加加 人間に愛されるには虚偽で れば得ら 師もそれを 初思 しか 人間の愛は又變り いとす は るのはこはくな 本當 質さて 天 0 私かに信じて 自分は 加力 安党 そして 心人 食つて い心を底 は 得 い信用 Y, 天 20 n ゆけ 底部 たち 加力 3 れ 護で رو للال 26 カコ 36 護での H カン

その

人が

が心の清望

に迫害され

ること

Z.

0

生芸

活が過つてゐる

からだとぶ

だ。

師しす

師の

確然

心世よ

に愛想を

カン

3

は

カン

ŋ

ま

4

だことを意味 だ。 得ら そ れ 0 る 時等 Z 道智 カュ もら は その 水多を み出 は 3 は宗教家とし が認る れた 魚き L A) Vo て死し 5 そ 九

るのですか」
「の加護とは内面的にあるのですか、外面的となる。」

自分がの る人な 云っている 分だの れ 砂 7 7 既によろこび 心な 人の言行が 天元の よろとびを捧げるの る。 が B あ 控ぎす 又よろこ 清き 加か 7 あ 護で る。 る人の清く美し の語く 8 であらう。 はよき種をたえずまく人に 外とこ 接 びだ。 だ。 よき する 種を 之には ょ ムでは力 生記 寺 2 内尔 だ れ き 礼 種からよき芽 主 き は外面的 面泛 0 心を知らず を た 加办 B 調で た のよろこび を自ずの をう にして、 の出來ると 85 る上気 たるなど HIT 3 あ る。 その人と とない た そし 清郎 Ł 0 自也

一私はまた逍密されて見ないからわからない。 の人にとつてよろこびだ」 「遊客がひどすぎたら」 「遊客がひどすぎたら」

> はそれ等の その構成 備さ 感がある るの 私なが 杯だ 0 が れを思ふと泣きたく 0 だが 生き Mil 師し 7 だと云ふ意 力。 か、肉體の苦い と弟 カュ 罪品 まさ もとめ であら カン 中変を感じ 隙ま 私法 5-1 P 0 には罪 僧智と 人に自己の確信を語 うに つて毒をの 礼 ずに尊敬され 味 から 揃言 なら たは頭がさ あ のことを答 罪以 を犯法 强 時に、 って れる心 がな 77 なる程 まさ 3 6 ラ す きて より テ 自じ から日に見えて 6 密は 分えの そし れる ソ ス 0 は野家 こことに に載 頭點 Ď 5 は ク 共態に のを て が事 れ ラ は 金 包 オレ 变 なっ 部分の人か 0 なく 0 ぞんて むが まさ に似き は あ た。 73 ŋ 加山

その瞬 心なの だ。 オレ file たこと から云はれたことがあ 自2 分える 分別 間は自分の邪路に入って の特神 が清さ 今だに瞬間的に生 さを感じ が本常には生きてゐ れた最高の 6. 時だ。 ると つった。 心が 無意識 のを生 ある時 がある。 美 を感じ 7)2 当 カン 4:3

なれ

謹、

むこと

こすことを恐れら

オレ

たらう た寫に

師

女をすてて

は

なその

なぜそんなことを不意に云は

母だつ 云ふと自分は母の死の 1 オレ る 人間らしくなれ 决的心 と思れ 時自分を第 7> 75 やまち Mil 別に かし母の 6 はさら 道に人る時は泣かれるやうな気がする はは 生ま ひ、とり返し 分が善事をすることをよろこばれ、自分が れた。自な 自分が 一來た。死を恐れ 云つて深ぐまれ のおかげ 魂 は死んでからと自分を守護 かしも 一にいま たと思いる。 たのは、 から 自分はその Ė 0 だ。 が -) 打擊 1) L カン 母はの 邪道等 そして今の幸 なり 23 れない豊悟 ぬことをし る 後で を たことがあつ ことを思い 0 も随分まよった、 入り もどう け 大変し 正直なこ -初りめ 7/2 たと思 一幅を ふとすま た から 死し で得ら = カュ

を思ひ出す。 め、思ひ切 福を 命を遠くから見てゐられ 清い生活に入りたく X, 幸のどん底に 知れない。 自分は今になって のぞま つて自分の過去を幹り、そして本常 しれたで しかしともかく師は自分の足を清されるたら師は女のもとに歸ったか あ 政治 なら Es うう。 師は たらう。 オレ 即一 たの 女のもとに節 もし が から 女 6 そして えい filli II オレ たこと 女 るの書 不5

人は目禮 男の 行なな 必要はなかつ 清くつきあ ij にせめら は 出逢つた。女 くこと 步 「僧と 女にわ た。 慎みを忘れたの することを恐れた。 を 分支 るの 海に海に る が僧侶となる前に 男も わ 情をおこつた。 しだか けに 出來な すした。 してお五に厚意を感じた。しか かれてから女のことを思ふと、性慾 女は男のことをまだ忘れてゐな つただけならば、僧侶は女を 女のことを忘れてゐなか たの 時書 は それでその女をさけ カン を後悔した。しかし女に近づ だ。 つた。 か ない。 もし ょ 自巴 關 0 かし僧侶は女、 それ 分为 僧侶が以前そ 係 僧侶は自分 女 メルな した女な は カン i 1200 を 上が +-10 には独 つた。 小僧們を なと深入 し個個品 さける 心女と か 女は でら遠に 以前に カ

師儿

れに簡単に答

オレ

にとはとない

小理り

由は自分に

わからな

しかし

から女をすてて逃げられた氣持は

ると思いる。 が死んで

そして自分は

師し

をせめ

よう

とは思

わ

75

Ė

Z

女の

小

なくも

女をせめる気に

あ

やま

て自分だ

ガが深入り

にくらい は

影をの

自当

分は

なぜ師

がその

女と結婚されなかつ

た 他紧

カン

ない。經濟上

一の事情

かと思ふ、

人どが たか 師の 一日前にで -Ci あらう。 を思る わからな 虚に來て、 は も道で れた P かつた。 以い 上地 塗ぁ 力。 に、 今思へばそ たら師 れ 自分え たの で は あら 2 とを思 れは間に 0 女にそ 父き

の不幸をいかもの したら 15 de Colo 0 てねな 0 前に罪をつく へんが常にして 自分が ると 女を助け -}-50 が しです。 かっつ とといい 一同情する 知れま 7 以前一寸いたづらした女がこの オレ たらそ たく思ふのです。元と が恐ろ おきたい気もし てねなけ せんがっ ねることを聞 ので のをなな 0 です しい氣もするのです。 す の不幸にさう が ともか から ば妻にさうぶつて · 表 な 私生 たの 15 から も罪をおかし は 私 でか 2 t, はその つ同情 オレ な おいて が田で どら 気に大き 女

すけ す。 近恋 -人には氣 1 初 た す, 助学 とくこ け あ V. たさ なら \$6 達 誰 th 家に 元と Ti y 4 け رج 6 450 I) to 李 うに れ 和 世 かや なぞとは な 連 4. ぶる رم うに、 のに十分で 私物にた つまち 3/2 れる に変な がひ

0 0 方だの 友達は んなな 切當 あ 3 方常 かい 0 處と اداء 記記さ 出で n か ナ けてゆ 屯 程置 きま

あのだと 二人の間の しがる あ 目 は二人の間は 方に救は、 だと皆にあて つたら友達は あ 二人で んな人が 暗たあ 友達は 何事も起ら H オレ に氣 2 かな 清意 は自分が げ 0 0 つ を歩く カン 世よ が け あ 人公 たも の方だ を き おち 耶蘇に 7 るるとは ごまし いやら さらで 0 0 0 1) 為 -6 日星 を見た人も二人 t か かなら な態度 比口 逢は -}-ななく 思は 較か マ 7-死 力 な その が んで をと 處 な M. 自じ と淋漓 が か 年为 Z 間 分 B

op

母性分類のあ 係が 为 てす いて 0 不多 ま 死上 P 正世 あ まつて來た 13 原 0 が 因光 たさらで は E つきりし 力> B で、父の 二人の 手 紙だつ 関係にあっ 7 る ると たさうです。 思想 3 かそんなこと も二人の やうな気が そし 闘な 2

らで して村に寄 ったさら す。 結場 5 B 5 家には なつ は です。 あ L のとに 7 75 あ すると 2 40 なく 友達を 残り Ł 0 があめ 方常 カン た 0 0 て、 虚に そ B 力》 V た器 る一人人 0 0 旅に出て は残らず 行 手 子紙を見て 手 って 紙祭 見み が 母性 あ たら 半打亂 約束 0 すま 丹泉 あ たさ から 0 力能 あ

るま 43 J. 世 せらが 友達はだまされ 居る のを心配し W 为 力> 本當に恐ろし が、 す 5 ま まし 6 反か た。 年 あ って た。 齢に 妾に 治行て その 2 方常 まし 0 な た。 い人です。 處ところ 6 ŋ 後ご 友をながち た。 九 だ K れ 吏 あ 女 幸福( あり は他 さら友達は云つ の人がたづ 方をら \$L 方針は あ たとくや 人に 方に愛想 思。 いって んでゐま 嫁 では ぎ今に h 1 てゆ 2 が 7 3 0 TI を

方上大声

V.

あ -F-3

n

1.

た

ح ŋ あ

٤

zt,

あ

たさら

です

處がた

方空

17:0

さん

が

不意に

なく

なれれ 死し

自じ

分元

r.

を心

配

る た

力

n

<

0

t 2

カン カジ

0 111

自分だ

12 h

ことを

思 な t

形式 なに

返於 y,

カン

た

き

と思い

3.

ば た。

す

一來たら ため

母

は

あ

死

あの方

處に

他

女容

3 評

と露

K なり

90

處に

怒鳴 でも

だ

17 骨号

あ 6 友達はもう

方のこと

は風気は

しなく

14

2 0 話 ははし 誠る 7 な 6 あ b こう。 師 が 女をこは

5

-{-٤

华势

ų, 1)

きてゐてくれたらと

思える。

10

す。

手紙を友達は

たさら ٤ 目 方常

,ですが、

子り

ねて

-

3

6,

Z

來きた

紙刻

心をよ

DI.

後あ

7:

1)

一去

4

です 時

寸

南

は

友達に手

加し 面口 な年で が 國 年時 にこ をま は は 1-frit 何急 1 虚か たの 弘 ľøj t, をさ [wii 0 K 0 H の寺に居 から たら 3 れ 7 れ たと たく + 业 うう。 7 で は苦し なら 云ふ話もあ そし たと カン カン 計 るし \$L だ い年で たと云 自分達 畑 思考 3 ふ話と 8 1 れ 師山 1) カン 20 n, 同等 B 時に 切型 その カン ŋ, 來ら 山鶯 は 間以 師し 話 な

育だ 専るび 生活 K とを話 ととを な 自じ 分は 排法 を 社 力> 感じ た。 望 女 死し 册 れ 0 自じ でお を喜 な K る な 自分だ 時 協は 分》 れ オレ n ガジ た。 Ü るこ 及び、 を が 道等 安心 を感じて、 Bijl 生ん 處が はよく は自じ がの だことを感謝 入り 出來 分分 事質 、涙ぐま 自じ 時に 死 分が は自分の失敗の 供 な 0 力> が死 死 カン とを心配して りたること オレ 生 た。 時に んでく たく思想 師 、自分を 母也 自 母母 は死 内等 12 時景 面常

「今日は本當に

處

7

扫

のだと云つてもちをや

と云つた。そしていろく

た。

分は段々師とお

ちあ

ふのが好きになっ

に云ふ言葉に

で前に

が時々意

「私にはもうよろこびは へられません。 あま

B

若者はす ŋ なきして、 しかし とも おうちの方さへ心配 かるくさら云つて気 カン 今<sup>17</sup> は私

旅行して來てま 「大丈夫です るなは轉地さ ただった A B は つきり 3 カン はきめてない ら今日 ح 0 10

たべまし

「御飯は?

波うつてゐた。 は其處の 常者はとうく 質に粗末な小屋に ないで下さ かく 園爐裡に 障子もひどくやぶ 火を熾さ 師に 來ま に居った。 ついて行く氣にな 步 んか。 L て湯を 恩も薄くす 病氣 れてゐた。 米のことは気 カン っった。 ŋ 切けれ 加山

> 日元 れ

る目にからりました」 聖人や君子の話 を 出でらけた。 小消毒を させ、 だ。 て、 た。その 83 つとめ 節しの その その後病気もなほり、 との若者は自分の村の一番金持 はさら云つた。 師に を十 晩若者は師 そして自殺の壓迫から 晚門 します 若者は生 少しの土地と小さ 自じ 浩者が師にす」めて自 分もこ する その時若者の目 の実味にね れて初めての から安心してくれ 0 り男に 師 ょ 0 むら つて 價値をとくこと 家をさいげたの 0 25 異様 師 一分の村にこ 0 れることが 3 K 息子だつ を知し 体な感動を と云は 灰等 れ があ

ます、 つ仕し た仕事と思ひます びと感謝を本當に掘り出す仕事が出來たら大し だけ べき ないまでも、その活 とを 8 よろこんで抱擁すべきも 動は 36 本常に かく死の 事です。我々は死に克つ 互に死 何萬、何十萬と云ふ世界の肺病で 3 がつてゐる人の いてゆきたいものです もし自分が肺病になったら、 すやらに骨折 知し 10 恐怖といかにた」 る 時までは 0 カコ は同胞にた 安心を得られる道を出 b しき苦しきのう は生きて 11 1) たく思想 のか かっ わ ~2 人是問 礼 する きる は死の カン カン ひますよ。 3. 1) 我な人 かと云か 自分の 46 ちによろこ 0) はよく思ひ でくるし 恐怖に克 カ せ K 0) 少しし 死しと 川。來意 来する っと 3. が

7

六

あた。その時分師は美食も敢てされたかって茶をのんだりできます。 れだけ体 に偶然 くな 思想は れはし がいい 遂つても大した妙ではない、つ 欠っててらってゐるのだときめ く笑ふ、見えを れなかった。 いやう てゐた。 かつ 男をとか の氣き持 自己 らが れなかつた。 た。会特に媚びる坊主の一種 分が師 ない。 な顔をしてゐた。 その男の處でおちあつても興味をも からだまされもしよう の時だつ 即の話を聞 金銭に淡く、 心に逢 食ひ そんな風に思ってゐた。そして師 思はは カン つ しると ない男だと思つた。 でまは たじよく語り、 た時は自 なかつた。 和太祖 れで師 り別に逢ひい い、氣持の思った程思 やらに見えた。 分差 つれて來す 食を恥ぢ 石氣な世 な所は見えな てる 食つ 一番偶像破り よく企び、 自分はだまさ やうに思 たり しかしそ た男は も思ま れて來 ナニ 男は人と 0

をけ 性心 念を恐 がすことを れ 6 るより 恐れ れ る。 \$ 心を そ れ カコ から心の平和 神聖な

水當の夫婦が 和を聞きず 人間に多く許されてゐ こさら云ふ夫婦は は分に安ずる てゐて気持が 他はい 神聖を観さ たる處 ち 澤山 ことが出 0 しでさら あ る な 其處では、 るも あ 來 一云ふ夫婦 さら ぶぶなげ 0 己が 性然は心の平 云ふ夫婦こそ 業をは 0 ない夫婦 がを見み げ る

## 五

師はさら答

實力が露 社 なぜ 骨に現は 又! 然を れるも 偶然と 生 カン 7 ので 生 云ひ 8 たか、 カン 切ぎる あ L 方に 之には、 B 偶然 ことは 人是

ねた。する ある村 は若者をよ しようと思 師 はその若者の顔を見た。 、夜師は一人で川岸の 歩く 一向うから一人の若者が來た。すれち 0 2 80 ゐる事が師に感じら そし W けけば 1 を歩き 0 ゆく れた。 かい 聞書 男が

> た。 とが感じら 青白い顔をしてゐ 岩者は黙の つて 自じ 分流 た。 0 肺にを ゆく 手で を示い L 7 た。 岩热 者あ

とはし た。 師は若者に禮を云は 若者は歩みを なかつ た 杉 れ て岩線 ても 考め 師儿 あ 先行に ٤ こに從は れ

つ 歩いて下さ 私生 は肺病 -0 す 0 君者は遂々こら うつると け 主 반 れず h から 先等

は肺病をち 安心して咳でも 一川がある 二人は默った 中々 うつる なん 0 B 6 のではあり して下さ 病氣 不とは思む 主 步 ま 世 私

「よくつてもわるくつても 肺器 0 わる のに今時分歩 同じぢゃ いてはよく な な 40 6 t 世

に大い か。 きて ち それ ち 高流 な氣がし が が ふと云か た問題とは る 々百年さきに死ならが、今死 は死んで 間で か はち 2 のは 不 ムふ方が今の しまへば同 僕には思へません ひにし 12 悪魔の 云ふことで 場合悪魔の しでせう。 なら 30 す L 言葉の 力》 が L 別ご 生い

間だにと それ 服於 世間 感じることの日來る れ は 自 とり発許にす 付 然から見ればさらでせう。 発許に -3-ぎな でせら す 红 せら から 生き甲 変を

す。 得ら 少なく 礼 なった B 生じき 0) 自分さへ一歩するのば生 分さへ一 甲斐を得て きは得てゐる 一北す」 るる ...C 生" 一き甲 つもり 建心 红

けても ふいと た月ずの 詩し \$6 「君の方が 出。 的。 な事を なたは 同意 なら しことを悟つて は空想家で なかか 晚 なほ空想家で 見みた たで パのふち カ> H せら。 つたのでせら。 たのでせう。 22 なぞを歩いて見る氣 本當に淋しいと云 本党當 そして一寸 生命を 死L of.

ば人は神 7 ることが出來る 岩者は默 いら 君等 有は人生に ب ويهي 緒に 與京 ます へら です たこ 0 た本常のよろこびを知つ んやら

そのよろこび

なよろこびを感じ

若者は不意に泣き出 師 11 黑大星 つて見てゐ

人是

は最も

じです

は 私た

默蒙

0

って自

日分の心

をま に役立

す

れ

ば

7

0 玄

0

す。

さらす 常生

12

ば

が

人是

類形 esp.

元,,

礼

0 私

目号

活

0

2 7

8

る

は言言 つて

葉や

行。 0 4.

Cit

0

Lİ

なく 1

6,

¥,

0

ょ

る

ď,

7

思蒙

2 L

20 L

玄

木饼

當る

傳道 5

y.

7

0 時言 30

t

カン

私

it

100

かい

2

が

L

人

類。 つと深た

人院

なら

方法人

傳道

12

どう

カン

٤

0

たこと

から

あ

Zil.

加口

そ

200

5 たら

云

九

分え

it

師し

か

合加

う

まる

のを

恐

れて、

\$

Op

Š 7

た。 20 る れる 私なし 名的 ~ 師し 自じ ば -を ح から 答を 3 かさら 感じ 分方 死し カン 0 0 前し 0 しきず は 人 L 世よ 真t 逢あ 加几 1911 I," 7 何定 心 0 iE そ に最心が を算敬 · i. 斥さ 0 20 3 がる は 0 言葉に ある。 ٤ た時、 け ま なほ 宣· る 悪名な恐ろ 奥心が 10 れ る Z. が其處に す る が 0 0 清建 ź 私な だと 云心 を do 權城 念は を恐 恐之 からし 3. 古 オレ つ 節か って楽てく ŋ 不少 in L あり オレ 0 自己 联党 を を許ら 7 0 る 12 分汽 なる は ょ 7 y, る してが 1) カン れ W 3 0 ある 点 らで たる。 ( 7 オレ やう 11172 半時 近 0 2L か る。 は地上 と思想は んがふれ ピルが 7 むし 旋 立 形記は そし た。 だ رم ろ

味力です。なはまだ信仰 私なは 生を終 根を な人と 人员 江江 を信え 37 る。 ろ Ł 355 れ THE' 又清 そ る -او د なし して 名 頭 つて れ た 1 が 73 8 有名な人 記憶す 200 K to から ま る 生を終 的。 し無名 0 類官, 人に類に から れ 丁萬人に、 味力で たも る . る 4. 人与 な人の なる わ 0 々 から 0 礼 私が 计 7= 0 す 内部に -}-75 X, れて 心です。 安药 内容に 1) 0 人 30 から そして自 W 心之 20 Z 更言 -}-11 き す 3 元言私為 れ 4 ょ 7,0 分 私智 無名 そ 來 4 0 6. は 無也 ま オレ 7-7 4. た 人 ななど 43 以い 1 け 7 人ご 無也 記憶 上で 有學 が 3 名的 ij 名的 あ 0)

らどう ts te 人と は間で せ 50 名 L い気は が I[[;\*\* この 温い から 世よ 無也 主 す。 残 (2) 人是 b of. とし な カン 假 0 1) た を Ł 1130 蘇 た た

る

を

ま

私にはなって 人と 私なって 人は人間 消 15 決け 那でれ 6 旅さ 0 L 14 で 所料 7 6 意じっ 此以東し -} 4. 識し えし 敵士 的主 否 等った 出言 には 來き رجي を信 人里 数さ 大な Z 治; が 人たし 無也 图3 7= 人公 は 我办 以外 とで が 等5 他也 主 ずっ 0 43-心で 州北 かい 成 とは られのい L を カン 川よか 思蒙 意 カュ L

決られ な人 ろこび 心の さらう さき者 思定を が、 重点ない 流れる して が 付きあ 真 0 生き、 元には 内容 力意 天で國際 人光刻 あり まけ 1) 許言 Ti 3 有名 1) せる IJ を -3. y. け 人 切 感じさしてく さ 方言 ネ 난 3 7 75 人で 我们本人 41 th 釋 0 を るる 6. 人员 ば、 小元 力なら ん。 8 むて 迦 いてく 名は 我 は カン 生命を保っ 私なは 真 なく る 我か IJ た わ ¥, 以心だ **大**児 條 カン 11 々を 時等 れ かる 0 5 met) 世よ 人な だけ れる わ オレ 7 云" 名台 -清貧 せる そして 清言 力 15 な が X, け 知し など るる 23 L 無名 8 6. 人是 世界的 ts 知し いてく 75 is -6 力》 0 \$1. 70. 心を 間に 武品 II 力が デト 0 な れ オレ 礼 す。 人で れ 動意 C. · 决当 國行 な つて 動意 我也 < す。 あ L 生意 1115 40 7) 111-17 て有名 旅る カン 行にど れ 75 る -3-0 だが いいす 3 0 直<sup>ま</sup> R 0 洗艺

を 充污流 れ 又 3> よ 加山 PHIL は さきら II f 20 る L IN 明语 た かい 有景 名 實際 感じ 書か 30 TI な な ナニ miij カン 力。 す 他以 た X. が は 113 1/2 知し 告 3 オレ クシブ 人品 自当 TI が を filli 気き 老 ٤ \$ が 知し 思蒙 ٤

逢ち 感な 0 或を日か 男が あ 5 な から な 感效 間章 た だ 話は 11 0 な 4 妃 5 妃 6 を TIE ٤ は 恐る 分差 か 4.t L 間为 れ そ 題に .75 息智 0 は 男き 5 時等 が 0 0 ま 0 あ 處 步 た 0 N 7 た。 カン 施し 出で そ

同き生い 來きる時 か 上京書 る場合が 死し死し を私なんで 分が た が 恐之 を な 恐之 恐遠 ぞは れ 李 it ろ 0 ば B Ĺ 時等 オレ 最ご 0 時自 死 死 施心 ほ あ 6 私なは 刑は んで 17 とよ L 後 思え 走 だと 月也 傑は 本 4 3 處 分次 月で 本党 0 作 思想 4 10 步 自じ 分元 6 を U 7 分党 本生 佛ぎ 力》 れ す かっさら を 7 生 0 を 生" 死しは カン 8 から 生い 死 カン 力。 あ 筆をを 恐ろ He ζ-本 ŋ カン 7 7 來言 時言 知し切き 人是 ま 70 る す Z. 1) 九 17 玄 73 712 6 3 , ま J." L 3 れ -}-4 る 時等 今に 思想 0 時季 から 時等 5 -0 か 用。 自也 は あ L 0 深刻死亡 6 7

だ本

0)

深刻

虚なる

カン

6

きて

な

生い

來=ね

間な達のは

私なが

達 0

2

カン

5

話法

L カン

7 7

おま

F

私

\* 30 2

刊だ

切言

時に

死

は

73

0

B

0

ち

が

7.

75

40

を

感だ

7

る

0)

し真ま

ま

1:

真

i)

充

滿克

からが

少さ 私

i

8

生的

カン t

3

る

7 る。

111-12 TIE

界か

ジルが

水

方な

並

れ W.

> 103 15

燕さ 充満 内京

直東

心なる

陀

明 私

数 1L

地方

1-10

處

力》

れ

7 0

\$ 20

る

7

私常

所意

Z

\$2

をよ 何艺

U

ょ

난

力が

出で む

かい

0

死

15

た

さら

100

にる

願急

佛ざ

像

を

カン

6

た

氣き

持

が

わ

力>

る

氣管

京

0

力管

4

思を

Th

幸

達の

死亡

恐喜

現在自 -6

分元

力を

芸芸

生い 0

道書

を

知し な かし

b

な

力

5 11 15

寸

0

否定に 知しい。 感な本質に謝い當等源 とも なく 題為 0 る を 薬 れ B K 感が時 淚紫花 250 す 20 生い 11 现货 \$ た 0 0 もでなる 先生生活 どう 間为 TI: 40 在語 的手 0 Z, 死 7 カン た な をた 森を 來き 念に 死 0 70 生 心であ 氣言 問》 生艺 ŋ はど 뱔 ts 当 0 度なの 石化 心があ 8 活力 永さ遠光 分光 題 流荡 5 C: 恐 2 7= にて 红 れ 4 10 7 す。 自じ 發 底 だ た 時等 カ> つて なく んな る 0 は オレ 怖 が 自じ 分だ 消 間多 は たから は れ で、 L 7,80 世 が 0) はく 合致 生い 時で 私莲 分流 發 そ あ だ えて な 75 0 ナ 3. 底さ 0 いき 1112 40 2 0 た ŋ ~ وجي る 德 4 オレ かい カン 0 蘇幸 人な 3EL 5 6 7 な ŋ 7 1 L が真 死が 時差 生い 15 ま 3 足た 2 2 力 ま 75 żι 話法 だ 25 る。 時等 常に 木污 は 呉心る IJ 3 6 iL TI れ 0 L カン あ る 内に 當 恐 死し -0 ょ が Ų, 0 合态 な E 力》 す 死 10 生い 言 な 時等 4. 本 死 そ 體 45 時之 ئد 私祭 動意 0 ヹ 0 間》 が 時等 カン オレ j th 生 はし 自じ は 私な 害く E 75 かい 5 心深 IJ K き カン 6 L は 小字 分光 新弱 間》 3. る 5 な 3 7 を 生 201 壮 Z L 感炎私 0 0 死上 編場 僅き れ な を 1 th る す Z は か き 食品 恐 本當 達 で言葉 あり ٤ 5 ると 6 が 3 ~ 0 る 步 0 カン 話や 言えふ 日本 竹 は 問えの TS ٤ を 73 7 2 き な 15

> 感效 2> 红 1) 古る 0 15 0 死し 力がら 怖。 な 與 IJ な た を 为 あ 0 op な 幸 呢 5.

早は 北北 7 は質 滅きは 買き 類原 から 난 生 れ なった 人是 何處 5 來言 L から こそ 3 き il 人 來 残さ 123 0 2)2 則 火になる L -0 6 L オレ 5 20 日的 ぎ ず 仕し ば 6 0 111,40 事是 支配さ 無む から る 生い ま れ 付 난 名的 門等 な き ず 本 3 6 れ 高 见》云个 ん。 111300 0 から 3 人な 派さ を 地方又差 -}-成とは た オレ 们让 カン 人なは 子い 妃 生 事 -6 A あ る ま 知し 间边 ず ij 34 力> 弘 お れ 山荒場 だらい ま 5 ま で 9E 力 玄 成当 無しせ Ċ 切 げ あ 内容 ん。 砂 名的 -j-1) -で 20 o 证底 真主 得 Ž 真等物 宿 E Copy 訓送 オレ 死L 7 來 礼 祖式 な を 7 ıĽ カン る 0 fuse 訓》 を L 난 カン 機 人公 0 力製 で食を 7 人是 處 神歌 5 は -C X. 私智 死し 今皇 真心 た ą, を は 36 カン 達ち 日的 35 待に 不多

T

處によく出入り

する <

五六人

0

な

連 師し

0

た。

**特氣持** 

\ 若者達であ

後二

は自分は師の處によく行

7:

貌ばは する 後者は心のおちつきを得てゐる。 あまり気にしない。 ない。 ひ、後者を我儘 持たうとし 弱家でもある、 える處で けない。 神をやどすの られる とが實は人生にとって一 40 つちに君達は になった。 り分は又かきすぎたかも 野人はこ のが大事なのだ。 除日向す んに 見られ のは 馬鹿氣で見える。 ころに二人の人がある。一人 質によく気がつき、 俗に 独也 てねる 理り なり 前者は が 者とよんでゐる。しかし前者の容 他<sup>た</sup> 0 大だ。 ことをよく in. ない 0 B it は心の 多なく 一人は我儘で他人のことは 多くの人は前者を善人と云たい自分の心をいつも清く 4. ナニ 問为 S. Car 後きる は それには 0) か。云ふ迄も 0 は何となく 番大事なのだ。 しかしこ とで だ。 衫 ち 知し 0 はない、 はこ 知し 親先切ぎ 自分を神の 容貌は次第に精神 れ つきを得な 2 は陰日向は ないい。 2 他也 この二人のど かでも 0) るる。 人に限 人は人に見る 自分の心に 13 III II 門の愛見に いことと あ 人に見る ル氣たこ いが り、勉定 一番 人間許 るつ L 8

> 海が見える 師儿 はよく 杂 を 緒と ば 印第 門に登録 オレ た。 遠差

七

無動着に にと は美し との B かに ば我々は自分達 美しさ すぎる 「この れ れ 無な たことを感謝す 0 幸か むたら、 500 111-2 福を感じないわ 0 111-2 無限を 独言の がつくら の美しさを感じることが出 を なる ののが多すい 假か 色等 ŋ 似於 さら思いた と思い のこの 0 きが 水うの 他の れてむたら、 红 きる。 世 きる。 他に 中とする あり けにはゆ 色岩 時等 る。 草木の色、 多はす 人员员 この美を本常に知 自じ L 或は人間が がはこの地上に ,ぎる為に我々は かない。 かしこの E にはあまり して生ま 一來な それ等の この がつく 111-2 6 れ れたこ 美し やう 111-2 な れ

ある。 私はまだ本當に人間 つまら 生是 B 「そ 「そ 居るやらに生活っ な だがそれ ま れ等の人は蟲 れ 4だ人間に どうし 82 0 勿診 ることに拘泥 もこの この なり 美 7 け 世よ L い自然 カコ き 15 てゐるも 6 かわから 0 なり ひつ つて 以いた。 特別 っきつ 悲悲し ts な境遇に な 7 15 0) 5 たかとの い時も みも、 が多な つ ま ち てねるの 0 だなな だ。 地ち V 書組 不幸を ある 机次 れ C そし せらし な だ み 6 な 知し 4 カン

> 本党 ても仕方 つしみ、 が多温 ŋ 時まに ると自分の ぎてゐながら幸福 を ŋ 知し ŧ 勿言體言 る。 限堂 いことに感謝 -) 人思 る。 た人は 自分を責い 自分が の責 がない気が常にしてる 75 の責任を た いと思 そ わるかつたことに気が 運命を 0 れ は例外だ。 やう める許りい する。 15 ۵, 知し y, なも して おそ 自分が そして ねら のには天龍があ そして感謝とよろこ れ だ。 迎3 录\* 不幸な種をま さら云ふ人間が な とし トしむことを つき、 まに罰をうけ がら健康の時 病気になっ て人間にな シリす なほ きす

「さら いふ人間に は意氣地 なし 15 なりは きか 2

カコ

らに彼れ 気地で 感激を なり 11 勇猛心を失はない男だ。 なって、 「そんなことはない 水だ。 す 日間陰 たく き の念が内にあふ な 75 0 は常に y, L 陰に 更に勇氣をふ & 0 正しい方に 4 にならう。 だ。 真人 オレ つとめてゐる人間 な時 彼は日向 の勇気はさら な から B 進んでゆ 彼れ れ あ 0) よろこびを内 両者だ。 って 大勇猛 だ。 S ŧ ねるも 起さ -}-一云ふ人か 神な 意気地なしには は彼れ だ。 心を失はないや る それ 彼れ 生々 が は常 助作 0 どうして意 からだ 味み は けに 出る。 が方をし 地なし に内容 4 カン オレ

建ら分が h 名だけ かし 萬 れ 0 15 る。 名な 自也 は は私の 打し 私ない それで 自じ 恥をの を最も愛して 分が をのこし 生品 助学 ・億萬の人と同 0 のないない のない つ 精造和 をう 7 が た 残? を 私 ょ が る け のこ かつて 117 ح 7 0 き 0 身等 つねると 世上 E 7 7 力が 神 ねる を れ II たい。 私なは 0 他た 欲骂 を 何と 人怎 It 虚 私な \$ 云小 は無名でいる。何百萬、 こふこ 5 は 0 0 ま 15 カン 名な 人学 K が れ カン で、 ٤ 全 が あ せ 0 勇氣を得 る。 は 0 自じ 知らず こっす 記 何季 自じ その 7 干艺 Ĺ 0

みがしなる。 を耐福 要を除く に打っ から れ 自也 は とそんな気も ち克か ない。 オレ するこ 0 日めに だが 8 其意に れ等の 有名に 見えず、 が萬法 本 -}-肺 1 所人を救ふ 何先 見え 2 ع 部门 師し 共に っだと云ふ 神の言葉に なり 萬元 文知ら な Z 信じるも たが 耐なが Z. れ 同感思 る れ なざる と云い 宿営 15 を 0 ŋ ٤ 著作 來きる 大変 さら 知 0 3. その人と 0 7 真さるの んに問 が 7 は 云, 75 必ら 0

底記 0 動? 0 心の底 カン かく すことを信じ 師は 底が 恐ろし 動3 け < 7 居ら 心 他左 のる れ 力を た。 人な 0 「もしこ の心の 底で 一なり

> 來きる。 is

だが背

は道を

とく

から が

な

4

だ。

理さ

华人同

15

は默葉

ねて

も話が

~@ 出

借から そして道をとく時うむことを 人だ」と云ふ に一人 は饒舌る時 7 「真心が ح ず が がい 0 出で 人是 B 來意 はよく饒舌に 番直接に真 から あ たならば、 0 直接に を て、 信》 じて 自じ ŋ ピしろ 分の その 人の心を貴く動 にぶ 20 働なる 人は言行 知し を最も れる B 時等 社 た。 な ならば、 カン L 0 働きかし 助李 カュ 動多 L け 道智 師し 杂 力》

言語数で 介なに 要うで る度に がだ。 だ。 L か らず れ とる をとくと には そ 生きる 7 た 或智 あら 今はの 植り B 0 んなことはな 消えて 心が本質に 生い だ。 域な だがその L 日常生の が得ら 云山 人生は を カン 感じる 真ないる をさ -9-意さら 事を ゆく で、 2 2 ま 折角真 真心の かし ま の優をとる 自覚が 活力 生きる 不多 が た 0 い。道をと 小必要に にきら 多語 出回 げ いいが が る 本 あ 洮 か用來るやうになして 心 心で が動き 助车 る B ŋ 終はり 人是 式つ y, が た を心 底を (2) た を 6. 機 だ。 いには言葉は た 仰多 以沙 老, 生 カン 會也 なだ言葉 計畫 L 18 B を 真t が興意 点章 な 意 心治 な かい 県心の錆を 招答 人先 加几 H 識量 す る が本営 折 れ - 1-御で不られ に生ま だ。 る -0 は る 0 真 3 ほ そ

要き だ。 を情楽 初は は まだ許され め は言葉は 計 まれな 半ば合 明が 心马 ない。 不多 點の 要だ。 0 12.0 だ から 驱务 だ < 面白さ カコ 0 S. C. だ。 L 味" 告から かし 本常に あ 今はの る 聖人 説ぎ 合がた 111-2 も言葉 な 红 から 開き W

うな気に 心を 己ない えな 他なない。 心をさる 5 75 きこと ない る 0 から す 多産師し とを ~ 红 る。 if, 麗ば る 45 を だい 正、 から損 馬鹿氣である き代價を同 隠骨を 處で は 0 6. は又除日向に 虚でで への人は人のい 運気のい 他也 で謹み 知山 自也 その為な L 7 賞讚よ 人と 古代 な して罰をう る。 L から ts わ る す 2 守護を を 0 7= 1 眞價を るこ よ に自己の真 心をす ŋ よく思は じく 重然 4 ŋ \$ わ 3 は、自分が うな氣に 0 حمد 3 カン 方がどの位う ね だだ。 したが が持つ 5 とをす 受け it 7 は 下办 いことをし 白じ 者に 75 なき W 日己を下 見<sup>み</sup>え 思なる。 4. 事 7 の最少 る。 價 れ 他也 C 處 たが な お y y 0 人と 7 7 3 き 位る な 0 < 等にす い處に は む は 0 73 そ カン 、だる 初は ŋ な れ を 見え 5 0 だ。 が れ 思蒙 み、 0 た 8 こと 人など で を 11 ヹゃい 省地 cop. 0 カン 5 質性 要 同等 11 得ら 洞宫 得さ を願い TI 8 カコ 80 自己愛 ントし 時に見る を 8 L け れ 4 7 を 1 虚して 徳は 愛恋 た る 他なれ れ れ 5

るが 白じ は 红 さら一人言され 日分はこの しく云ふ僧侶 害蟲を殺すの चे 0 彼等の 力> い人間には 悪いことだと云ふことが は 知し 害蟲を殺 意見を聞いて見 0 cope わ を得たことはない 、どつ 死に 35 れない。自分は から ts 方が ŋ か 7 図る問題が ない為 まで別 ち 感じら かなる たがら は 殺言 ですの を知 6 Z. 111.2 自じ 0 とこと ムことか 別いて見た。 か気に 何に殺すの れる。 に気 く殺すやらに かたをつけ ない本能が 55% つてゐるから 中京 ~わる が多は な殺す んに氣になつていろい から云ふことは 殊に殺生れをやか その わる 红 皆なあ ないであら 和 んやりさせて、 縣殺 ないと氣がす 6 彼等にすま -} 力》 L ことか る百姓根 自分は べきな がをか かっ かし 本 ŋ ではあ に腑に る わ 65 殺す れる あり 知し 6 10 カコ 問为 自 ま 0 3 白じ を思る た る 3

夫がの くことを る。 生主 くじ れ たんせいを無にす 彼等に 70> を引い 0 るも でむ 罪る た最初 のでせうか たけ 75 ことは ち る わ け b 自じ 知し つとよきくじ 10 日分は つてゐるが、 師儿 かな の一人言 を 7 わ 農の

ある。 ろ生 20 して人間とし 今の處わかりたい 云ふことはまだく て、 6 がに人間 分には たいと思い TI V 田。 で育った や私 ひ間だ 與影 れ 6. たい自分に | 來たら人間に生れただ \$ カン られた して わからないことだらけ には っだけ とし る Ł から 7 J. 間書 B. よく 生命を 生きてゐる間、人間 n T 云心 生か だと わかつてゐることは自分 力。 は Li = J. わ H.c 強い 分だに せられてゐることだ。 知 云 V: からない。 一來るだけ貴くつひや 北 自じ分が 红 け わ ない から のことをし ريد لح それ 感だ だが ことが そして別に は 1:3 カン -0 L. オレ 働い て、 さう カン む かい 7-L

る。 自じ師し る は だが書け 分だは 畑をたがやし き ŋ あることはか 言葉を F だけ書 ながら云は 7 7 おきたい。 意"味" は な ts 0 カン 気もす きリ 当 ち 登録が

じることに

全力を

川したもの

安心が

わ えてゐる言葉は つて だけけ 8 前 E は書きたく思ふ。 言葉が歪になり、 ることを自分は恐れてゐる。 力。 いておきたい。 淺薄に 内じ かえ だが 力がある カュ H ょ ょ

力では がな ける 何言 っだけ だが恐ろし わ かの意志が ない。 いから カン かない。 いて行 何答 で自分に かの意志にお任せするより V: たい自分は かうと 果して出來る それを 思ない。 利粋な気持で 命じて その 他是 どう は自分だ 自じ

### Л

ことを許い てゐる気が 略等 入り つち FIL < 力是 自己的 れ 宗教的 力量は カン な 常にから 40 かぎ それ してく にお任意 來きる 絶らない その す L 1) なる。 7 を 白じ 的。 云いは 力心 せする時よろこんで引受け はだ そしてそ そして自じ なる 何か光明的 不常なものが から れ 働き方が悪ならば絶 かっ た處には不添 が自分を守設 分为 は自分に出 ili が い入りたが 15 出 ひけめを感 來 なる ないこと 0 があ 0 る 九 は

决总 さう 7 人が 不ら所し は むことを ぅ してく 機等 の勇気 嫌况 がよく オレ 知し ま B 炒 动 III な 11 6 73 オレ た。 勇氣を安賣 面由を 樣 がこ IJ

> 兄<sup>急</sup>った 弟<sub>だ</sub>た ろこび た た 0 だ。 000 0 合っ だ。 5 許智 俺恕 し こてく 0 方がわ だ れ れ。 3 カコ し 人は 0 7 < た 涙をこ 0 れ。 だ。 作が 今迄通 E が わ 7 る 1) カン

なつて つき、 さら 3 1) 時に そ どうして今まで喧嘩し し 北京 云 れ 相続手で 思むひ 腹は は まつ をたて 耐效 風き 風に神様 だし、 が て自分が 自じ たので 0 分がに 光がそ 不考 ごく 0 ことを心から よく や罪悪をさ わ 一寸したこ たる る 0 人差の いことに、 或 7 處で 不能 7 た人と が 心气 後悔れ 聞會 `` 7 とか 光學 < を が ų, 脂ら が オレ -g-時也 たこ ¿" 暗蒙 た 仲祭 たさ 0 2, 気が た か だ。 丰 ٤ を カン から

ことが

He

ts

力。

-) 7

だ。

0

ゆかれ

0

合きせ

北意

カュ

何と

虚こ

行っつ

神な葉 な人をたづ

不比

せた人に

逸ふ

人にる

今まで苦し

が た B

つて

柳江

流を起

L 處

してゐた病

が神様

の姿を一目見ると、

急にら

れ

L

源な

を

殺法 と思想 人员間 改なか その 云心 カン 弘 3 だがが جد ک は け な な とない 不幸 12 ريهد えし て人間と云ふも る オレ れ た。 利わ 折 やうに ۵. sp で、 7 所作、不 何な 罪惡 で よろこ 悪き 勿当 B 體だ は、 人与 0 دېد 耐敦さ はどう はその 程信 感謝のよろ 0 ø と云って 得意に よけ ま 中罪悪をお 圖 反野に は ス 大たへ オレ は、 なっ ば J. から つこびが二倍っ 野った んよろこ 忿 0 つよいだけ、 と許い だね、 É 可加 る 0 愛は 恶党 れ け ま 魔に カン 1) タヒ ば 北 -なる だら ある 字じ あて 7 お れ Ð \$ 15 3 架かに 逢あ 7

死しおぬこの

幸营 de

高

-C.

私

0)

にはよ

びで

ば

U

11

あ 0 1)

1) ¥, 不少

私 下:

:

福

7

す

は 3

ż

皆さん

から

よく ま

つたことは

たの

lt

F.

5

カン

して

下至 수날

れ

--神樣

7

思想

はれて、

今度は

物为

を

1)

る

カン

オレ

だ。

も対手を殺した。

3 W

4.

-た

11

お

V

さら

病人は

死し 心

んでし

まつ

た 1]12

な

会ふ有様 一人の

15年公

だ。 75

かかなま

をなげす 0

二人で

おけた

台市

7

男泣

きに

泣な

3

光

り男を照

同等

二人は刃物 気が

物的

ずに死 人間で

2

-6 7

W

H

3

, A.

背急

げ

L

7

-

カン

れ

ながして、

あ

ŋ

がたい、

勿きったい

ない

私农

心やう

に親と

・川ち

のに看病され

--

れ

好に

the state of

43 ts

御かがた

お二十 二人は、 議念を 中でも 性だを てる とは , Cr が、 人员問題 を聞き なら 用き 何彦 を て
お
る ま 30 た。 が出で カン が満足さ F ですと ない B 奴ゃ くことにし な な IJ 太陽をよんでどつ すぐ 滿港 < 來た 红 L V; と云は 者も るいと ので た み カン の話と 人に関 でと思う 利わ あ 난 畑だってい んな 云つ が 4.}-は Ø ず、 例常: あ で、 とは た。 IJ お 寸 Z, れ 人是問題 -C 五ないに るも 情に 殺し ま た た は雨方ともと 太常は、 利わ 반 3 の話 L が オレ 力。 **作** あり もら 1 が ま あ 6 して 腹管 たの ち -) る だ。 ひ 3. さら łİ z M 本気に 千九 人 0 ď, を 5 0 力》 共處で二人 本営で 一云ふことが 殺し だがが からら 人の 75 反法 れ 神堂 ま 劉治 7 ij 0 ひだ。 C 樣語 カン かがを 7 な から 0 杉 丁度を 0 0 L 云心 を というだされ て呪い 人は そん どれ、 開書 7 まだ慘 玄 11 ねる最 をとぼ 人
に
間
に それ 其こ ひに 本學 き そ れし 6 益季 ij 75 0 た。 0 見み 時等 あ 世宝な

作符 0

弱きを るものに 自じ 非でも 分類 御子と狐 です 6 以味方し 獅子の方が強 のうちにへんな快客肌 皆が笑つた。 かきに同情し る かとなど 傾向の強い人がゐた。 た。 師 その はその人に V たがつた。 時師 は 0 强きをくじ から から 自分に その 云つ 開章 人は たよ き

> 得意に と不多 等の

なつて

とで れを反名

がつかりすることも

ある。

て自分 れを未然に

時当は

服於

とも

あ

れ

ば、

おだてられて

دوب

んと自分で し自分はそ

知し

15

-}-

自己

分文

いことを他人

0

世

せぐ

ts

やらにする

自也 る

分グ

心心が何、

なく

ち

永遠を思 給筆をとる時、 金銭以上に出られない人間 上地 す 3 わ 0 かさ \$L カコ 美は HE 7 る 書家はあらゆる 文學でも、 8 なり切れない人間だ のはない。 ま が 75 が美は はせ、 出で やきつくさ 0 るでも は かしだ。商賣だ。 何言 it 無な 無也 为 22 人間のまやかしも随分多 音樂でもさらだ。 る。 限グ 0 にふれられるもの て宗教的な感じを れて自力が他力にふれる處 き時にのみ美は れ 材料を通じて神を見るも だからすべてよき藝術 \$ 深刻 る。 歪にされず、 3 画も随分多 10 細工からは ·i. 職業だ。 れる。 それ以外の 题; 43 が真の 人员 與へる。 無も 金銭以 れる。 美は 2 限艺 の後 れ 40 0 の書

は

あ 深系

L 0

しきも

0

より

云ふ人が世の

中意

には多すぎるの

なんでも

强足

いものにつ

<

は

元

ょ

ŋ

門2

やうな人も居てもよい

かも

知し

れ

ない。 たから

にたし 常に正さ 更に强い B はじめ ことが 引受けた安心 なると人間 だが。 ふ根性に少しでも猜みや らふことを忘れては L いで 0 を知し 0 かぬ いけ 0 と館敬い て、正な 0 を尊敬することを忘れない 0 置に ない。 味方をするのはよくない。 其處の て云へることで、それを本當に自分 さら云ふものに 何處までも ねら カコ A, 40 あて、無理を通して、道理をひ 0 すべからざるも きものの方に味方し常に尊敬すべ しは容易には 元より のに のに味方し、常に徳義的に優 が簡單に、 れ 點をは しろなぞと云 不言 ない境遇に同情する あ 正たし 社會的の强者は不正を IJ なも 7 つて いけない。强いものに手向し優れたる別者には尊敬をは つきりして、大事なのは常 强力をも いけない。强いも 浅薄に は 味方するのは暖 口台 嫉妬や 憎が入つては 動きがとれ のとの區別をは が弱いときに不正なも とを信じられる時 し .گ ことは なりたがる 75 つてする そ 0 B 0 不正を 自じ 俠! 分流 は しつこめ し ものは、 れたも つきり 0 容以 む 7 やす 强了 のかか きも す が。 3 ٤ から 6. な

は

の偶には君ま だが正な 理り給い 人の心にかつ は いてゐたが、 自分変 正是 の為に L きも の仲間に のに 力がら 不意に 联马 に又理り たよら 方於 云 Ļ 絹ら 0 、張りなり 好き なけ な人がねて、 ればなら にまけても、

少し用心した方がいる」勢ひは心ある人が聞いて 弄される 當のことからどんなに遠ざ のことを知 君家 ぶ為に LJ なんの に云つてゐるの りたい為に 理館を云つた。師はそれを默つて聞 為に 理り 流を いてゐると醜 云つて 0 か。 Tyl, 0 か ねる 理り 0 7 ても 窟ら ねる のか。理窟を かつ為な 8 のだ。本賞 6 ムと云ふ なほ 本先

師にある人が聞 なたでも腹を立てることがあ 41 た。

腹を立てることはある。 からだ。他人が やう んに不快を感じ がわかるのは自分の なこともある。 腹をた 十分に尊敬しな たり、 ります てるのはまだ 僕には の内にそれ カン

ることをのぞむ い」。他人にへ

つて

わる

4.

點

種流

が

あ

る

(457)

あ

かない。自分達は自分の力のかぎりをつくして あとは 何色 カン K だから絶望的になら 招 任熟 せの出來る仕事を一生してゆ ないわけに は ゆ

を果さら。この書が埋れたま、誰の目につかな 力の不足を感じる時、妙にすべてを何かになるがき、 くも自分は自分がこの書をかく為に自分の心を ないことを信じる。小は小なりにも。 が自分は全力を出し切つて、野心も何もなく、人 な氣もする。 のよむよまないも考へることなく、 今の自分には なる。 周りに たその心は何處 かく書ける所までかいて見ようと云ふ ない、ともかく自分に許さ かいても始まらない気もする。 はあつまった若者に文學好きな男が 書が誰の心にひじかなく 師山 何處かに響 のことをかくのが僭越の いてゐる たゞ自分 た仕事 ち ともそ 任きせ やら が 0 だ

> ごま 似にし、人間にたいする信仰を失はす。 吸は人の心をくさらし、心の平和を する やらにならな なっ をか 6 1ものをよんで、 人をだますこと許り考へてることがわか 本だ」 かすことの平氣な奴にちが いたものは恐らくキザな生意報な牛可通 いと心細い。之は心をがさつに といつの下らない、 ひなな 無責任 この もつと L 本览 る な

カ> きリ およみにならないぢやありません

無感覺になつてゐるからだ 僕の けが あるならば、それは今の人間が、 れをのぞむ。 はたまら 一致させるのはなほたまらな 式ふものを知らない 「二三枚で澤山すぎる。学校 云小 れだ。 つた意味がわかる ない くさ この作者が今の世に重く見られ くさつた人間 つた魚の臭を一 からだ。心のくさつた臭に 肟 がある の心に自分の心を 分もかどされて よ。おにも今に むのだつて心 正 だらう。 しき 趣味と

東京なから きさら さす 果にし てゐる 師はその男のかいたものを牛真程よんで、 へ出て その後 可なり有名な小説家になつ なも がくさつた心の臭さを知らない男の書 てその男は、まもなく師のもとを去つて、 0 だ。 何にもな いのに あ ŋ さら

れた。 師は又、豊に就ても一種の見方を持つて居られまれる。 から き な奴の は俗意 ないら だ。 0 一の俗

するもがき方し は見てるて胸 「との 一俗な識 浅海なけるま 何にも な がわるく 红 빤 なる きたくなる ありさうに見せようと

うと思つて綺麗ごとをする。 人の心の深さに比例する。 .S. 8 本常でない。不思議に人の心を清め、生々させ さうと思ふものは馬鹿だ。 ない こつちの心にぢかにふれる。 だ。俗な所が少しも 「さす 人员 そして萬物にたいする愛を深める。美と云 かし のは不思議なものだ。 がに一生を の後端さが露骨に見える。 いくものを見ると隨分感心され 遺に ts 捧げ 多なく 美を意識で 美を感じるの まじり た。たったとこ からならなければ かし其處には心 の人は美をか 0) 0 wでつくり出 カッ け がな 10

の上等下を下 がお

等はその人の趣味でわか

べる。

下か等を

な趣

は

な

K

ち

がひない

面白さ

あ

の小説が面白いやうちゃ、

俺の云ふこと

る許り 精神がな

た。趣味は馬鹿には出來ない。

い。人間の心がない。下等な趣味い。人間の心がない。下等な趣味

ってその本を投げすてた。

よむことをするめた。師は二三枚よん

面当ら

やうぢや 「これは

駄目だよっと云

文學好きな若者は不平さう

な顔をしてだま

0

つくりも

てゐた。

その男が歸つたあとで師

は云つた。

あの男はきつと今に俺の處に來なくなるだら

あつた。

そしてある小説をよんで感心して師に

0

11

云った。

「心の清さは

雲の

な

4.

時

がき

cop

5

なも

のだ。

限力

清さをも

カン

し雲を

カン

き

出 0

る日光も亦美し

時に

あ

ま

IJ 12

15 いて

清海海

思ふことを

X

ひ又行ふことを

4

許り

その 方はが つくと恥 たり が \$ ررا (7) 根え が あ つて かい け、 性が其處に露竹に出 7 は清く Z を感じ 何色 カュ な る 230 てしく 6. 0 カン 時 云 40 3. なる。 うに注意すべ たり Vi 時だ。 時、その その ŋ 八人ら \$ de 人の心の清 さう 0 0 いる。 ない を感じる それ が 人の 一会ふ時は 云 問意だ きである 自分でそれが気が をよく たりする 知し い時だ。 知つてび 鉄つて 0 が顔を た風ぎ 40 0 1112 成為 5 た なこ す。 0 ij

るからが でこそ言葉が 人は無限 以量 人是 な 0 つて 3 カン 0 7 いわて っねて から そ す 默蒙 オレ 力》 さら云 生 HE 3 B は ż つて は 無党 を示し 用調 7 0 る しと云ふ感じがす が 言党 浅葉な根性から す許ら から ~ 時に 何 りあふ IJ Ľ で、 真心に 云は が出で ない時 構成をも いれ出 生さ 四來たら默つ れ た言葉 C る。 から 出て ねる な つ。 40 真の言と ねる。 ・のだ」 る 0 17 権

「
成る それ っだら 6 は そ 山、釋迦も 0

FL.

かく

やあるら れ

しん」と j

I'm'

た和わ

识力。

商品

がたきとして

を

憎ん

0

ば

IJ

うにす て焼きわ た雲をた せる人と 反射や な人 限望り だ より す of the れたる ことで、 は濁い ち なく引美だ。 あ るる。 が切って 人公 交易か の子の耐々しさ。 0 反 あ 九が照 0 つて人間らし る 十字架の 處に無限 415 族老 1) 0 4EL カン 当べ 70 などはと から それ 掮写 cop 美 を 6. 山で は崇高 らつら 7 しざか 20 Ì サが を見る 82 る 6 S オレ

心も亦そんな 雲が日光にいろどら のさけ間に見える青空を讃美する。 限りなき深 ある人が、「 師しみ IJ なく かき心の 7 來で 0 青空を讚美する、 のあら れるのを讃 ٤ 云つた。 はれだ。 聞き 美する。 又是 神堂 低 又系 の如き人の L たどよふ IJ 古太陽 高為 な 1-1-く会会

عن

-5

た

ŋ

\$

0

が

云心

ない時は默つてゐる

が

柳霞

が

を描しる 日じ 子儿 だけ 奴ち 0 なき高さの カン 子艺 一分の馬鹿で、 馬馬 わ TS 施かも 本常 5 から 來<sup>き</sup> て がつた カン ち 75 TS カコ 0 やあ わから 知し 渡く 6 7 を 何 0 オレ 礼 生意氣で、 桐语 を加 んな奴は耶蘇を見て、 るらん。 から 0 だと 加りあて 43 なほ ぬことを自慢に わ かる。 は 生意氣な小猿 開 云ふことを廣告して少く る。 さう を美し高い いて 浅は 馬ば 五小 釋為" 怒さつ 鹿か ¥, 歌の するも 0 で孔言 然に逢つては 無智で、 は料地 川 お前は 力が 釈いか . & だれ IJ. نهد 美で 孔言 ¥, ij

> ね を見て色情を起さ な 奴だ。恐ろ ないか、 し V 恥は知 片なり ず 0 0 奴め ٤ 云小

U

カン

影響をうけ ŋ 師し する 0 ŧ H るに從つ りに が出 6. 弘 0 加心 が あ を 中等 つ 傷した ま ŋ たり 出程 Ļ 飾し

殊に師し だが、 元来の が今の 今はの 性質 一僧侶は 僧智 は生きて は死し を 非0 人に ねる

と云つたのを 僧が出 た る 一宗教 7 0 な 111-1 4. 间艾 的信息 即 川を て、 衫 とし あ る僧侶 7 得さ とつてより を が 怒り 8 0 出产 の窓

ばまず、 為に向い 6 ても が、 對於 力。 れ \$6 レス 3 又監禁 逢も Milit 減 かし ひし 12 去る人を追は 師は が 處にくる若者の 為をに いるも 同様の月に 7 L をく 別に \$ 75 カン 若持 () 気に 0 は Mil 師にたい なか Z あ L 白がえも -つつた岩滑 虚にくることを禁じ な た。 3 し カン も 也 0 いいい がに 師は する愛は増さ 0 白じ 4 は 公元 そんな方 反対さ 父や母に 來る人をこ あった。 L の正しい か L そ 75 た れ L

ば 自じ不ふ 特色自じそ 人に 不らの快る至 43-だけ よく 7 7 そ る 日分を省みかい 他と 経に 立等場 1 6 オレ 职等 00 0 至於 負け ع 理り 寸り & は 力》 だ を 派法 本題 15 ち 解於 0 孤华 不多 B 3 0 L 力》 は ds. 12 自じ だと 拉龙 所を 自也 心的 3 ٤ 蟲的 な 0 40 力》 6 き 0 を常然 見か と思想 を持ち だら 他也 分差 な 人厅 快 0 る 0 を 0 を本職に 云ふと 愛り見り その 世 反は 間如 は 自じ 0 人 と自じ 4 V : 腹時 省 分龙 恥等 0 が を Ł 至2 時 ٨ 己 自じ ٤ 大 7 を 0 幣 が カン 分党 心心得て 自也 事也 必要 ٤ ず、 分流 る たて 1 を る し 本 を る 82 自也世 分泛 腹を立た を 3 7 よく 0) 6 職 0 だ がた ح 所を i) 分龙 び 知し · を が 過む 75 でだ。 を 8 本规 级 君島 見み を 5 5 0 る 寸 3 して る 原門 かい 齢的 5 感じ 多 HIE 不為 3 3 3 B 3 他な 達 7 He 45 0 人厅 小快に 來する 人と 來ず が < は 0 7 0 \$ 7 を 人とに 7 大人なな 3 を 7 白じ 0 3 0 顧如 れ る 自じ 入と 7 白じ 青世 分党 0 思を 白じみり れ 7 r ば だ 盘的 を 點式 る 1= 所言 和京 たけ 分差 だけ 台ま 分支 分え 仗 1) 8 が を 17 がい 棚架 5 B は る。 を見るい。 他也 山后 自也 打 りも浸え 飛で る前に そ が よす た は な 6. 分を を 來意 1-30 人と 自じ 2 同等 が ち 4. ŋ 0 れ な 7 他也 分がし 克かけ 等等 氣意 る 3 出於 れ を ح 世 げ 7 ち 4

> で、 ち 楽がに びに 心で 1/2 そし 自じか 至はら 6 7 ゆ 胞は す は 底 から 分え姉し 則なけ が が 5 82 73 0 な び そ 3. 多なく 自じ 妹き 7 12 語は 6 を 15 7 至岩 5 0 ょ ほ 15 7 0 カラ 0 心とる 分がた 其子 心だが、 據だ。 ここえず 6 どく ろ ۲ 4 Ł ょ 1 だとと 大處まで V とを ろこ 0 3 82 かっ 70 な 0 時きのが 人とよ そ 呼ぶこ 思想である 2 清 た 0 れ る 自じ 耶 3 だ。 よ U 0 る る 0 游台 分为 ぢ 5 自じ 心なる いろこ す 0 域智 罪る W を 時當 分流 云小 自じ 0 学 7 を H + Ł ٤ ٤ 知し -0 分流 感じ 2 態 III\* 自己 が が V. を 誰た 福 7 達ち る 0 る He 出吧 分がに に歸然 根元 强し 罪る op 至於 7 7, れ 自也 來する 來 性がが こび 10 を 5 6 7 Z. は 時 皆自 不多 分流 55 Ł 克か 責せ 配 38 ts 12 快を がませれ 出电 愛的 は を 0 80 子山 3 ح 0 0 しとす 心なる 本學 分 來き だ。 初地 を opo る ٤ ٤ 當言 感だぜ がそ 時等 5 たら、 彼れ 为 0 80 を る 8 手で 自じ 努と 他四 Ź 別る は 等的 0 0 7 本だ。 他也 カル 自也 なるべ 社 其そ 聖か だ。 人 7 B 知し 0 七 他人を 自世 處 兄弟 分龙 つ L 何在 6 + ょ す る。 分流 心でがる 自也 心心な 7 10 古出 73 だ。 I 0 易 至に他の知い字に 分が 同 點で 玄 < 0 を 0

> > け

ざ を

E

が

3

ટ

カコ

時等

心があ 清章 < な 3 時等 心はな 無也 限以 接

7

る

そ

0

時等

れ

が け なん

美 け あ

思な

つ

7

云

0

た

0) L 0

な 45

れ

11

ŋ

1,5 0

そ

思言

本党れば

ば 0

V :

を見て

美し

3

云

٠٠;

0

0

ŋ

な

0

だ

清まく

なる

る

15

は先 反省

3 ٤,

其名 直

虎に

になな不がな

7

は

す

骨折

3

段々心が

H

本學 れ 何产

は

て

B

が

0

た

6

れ を

を

٤

ŋ

ごぞく

P

うに

L

自己

分がの

思なっ といろ を表

心であ た 70 Ê W 時差 なと ٤ を カン L 云 美 つ 7 L 見み た ٤ 200 0 な た

100 境が 處 をひ カンろ 6 专 悪を記を記 愛 れ HE から あ る B 美ぴ 九 が 加也 限党 6 力。 B 九 あ 3. 又自 12 HC る

ら他と 心がが 心なる 正\*\* 75 を内容 化人に を診 番! を清 だ。 が 6 东 さら 多 直 からを 3 1 5 0 ٤ ic 不多 7 から 75 不少 0 V 礼 す 所がが 快力 4 する \$ K ٠٤. E. 7 れ 自じ 健け な あ 邪や 15 をか 易 2 Ł 分をに 直 HE 同熟 全 魔 る ů. は g, 15 來書 時記 C TI te 10 な は 心があ な 時等 たり、 どら 田電 6 自じ だ。 3 す る れ 分差 3 なく 3 n 一番心の 15 清く 他也 ず、 身智 ょ そ 正直 40 不5 ŋ 九 1 體 73 75 時 邪ないないないないないないないないである。 3 平 11:1 を オエ は な 健的 方常 さ 思を 0 を 6 \$ 心 何芒 全是 かい B が け は 12 な 0 處 を C 入战 10 な 7 を 0 4. 見み 平部 0 出。 時等忘替 0 は 0 カン 40 來きる 心心に は心の れて ね ij そ 4 自じ 時 れ た 0 L が 信とだ わ は カコ

75 切 74 J.

ope

うに倒

れたく思っ

は源ぐ

弘

6 力。 L

れ

7

倒為

本気の

草を

なる

< 自

17

彼は れる時

作に

そし

7

分が 但答

して のく

V.

ΗV

が

少さ

白旨

たげ

いたはらなかつたことを後

IJ

きも

朝

を

待

ち遠しが

なけ 太陽を讃美 から遠ざ る光祭から去ら たら けに 6 弘 なけ なつて後世 75 れば 3 のあら なるで を は 隨 れる な なななけ の分言 0 死し 樫む かった。 を生長させるために 柱になって後世 死ぬ為 ば す 世の木 しかし今や きにう 砂 なけ な オレ が に生れ なけ カン る かう ばならな な が あ 0 け あ B 0 0 76 かをと 馬鹿! なる ない苦痛をお なたは を讚美 た。彼は 他た 名的 7 ればなら 0 0 地方 ねた。 1:0 死に が 彼れ 0 湯 巻を 80 ン 木 は 彼をなぐさ まで れ -4 宮殿の 水こりの きつと世界 のあ 36 なりますと云 0 杨 彼はは 存在 20 た。 な B 時言 のこしになるでせ 『そんなも ちこまな が水さ 九 うっき b 呪乳ひ 0 カン がなにに W 11 お前達に 棹な つった。 大芸 明後日になっ 他のよろこび してゐるやう 俺な され、そして 上のあ ~るも 上を讚美 木等 めることが は あ 华 -6 ŋ 17 F. 美をおう K れ 彼就 倒 0 常品 しんなに 0 お 九 なる。 立派 に口ひ から は悲 30 あ なり 6 ば わ 信と W れ 0 カン る 75

を明急 生きる 73 俺なに がつ ZX, て松か 美さし たじ 手 た 15 5 カン 今迄を れ 0 しくく な なし 3 す ٤ が た 0 4. あなたの 私だ たり をお 5 ふの 60 7 い鳥 3 ٤ 7 だんく なら 2 む から t 神鸟 出灣 木の んな髪 つって n a ち あ 0 わる」「俺の に歌をうたはせる。 がなんだ」と云 をや 樫か なたの カモ 泣な あ とは あ カ» んとなき が何處 も忍辱のあ オレ しゃ 居る た。樫の木は、 る つたつて俺に用 いてゐた。 ic 何詹 いたどきにとま 知し 歌をう があなたを扱ふ 木 死に 35 其處で 80 あなたは から あ 身 なかつた。 仕 誰 たいい なた 2 . C. 知し まき香がその内に 再" 0 ま L B は一つになる」 ¥, がらな のが しさと怖 この 默な する では 7 カン はり ない 死 0 知上 なくとんで た。 し鳥は 0 居る。 ぬ、だが 時 -反は ングけ な つて II 駅つてく あ ¥, ってん とんでる あ れ ない一し 抗 神 だ なたの心 なたの 神智 羽江 3 るより 1 心 た。 もう それが 、そん 生い なん を の見り 10 あ Z) な 樫の なたた 耐力 き 他だ 來 なく 7 一」よし れ、思 たけん なも かあり 仕上 る。 て、 知し あ れ 加当 を カン な 私た のう 木きの でし鳥は **爺** 方常 めら 抱 3 を は 體 3 れ な 間雪 をよ てく 死し なず あ つて 知し 75 き 82 た 2 歌う 相感 は は た TS ち ÀL F B な をし 彼究

た。 正され、 が愛す あつ なた心 身<sup>み</sup>を る。 知し ことを考へた。 0 47 はい の言葉を ものを自由 れ 6 杉 よ 0 たすけ下さ 私は淋 と高な 生して來た そしてその L 南 82 角かしは っる大王よ、 やる。 あなたの IJ 知し なたに りくだ E 怪はその夜ねず B 人間の心 だ な ع にする主の もら少さ 死に れ あ れ 枝をや 益々泣 力でも 人間の心をきよ いろく なたの B ` 反党 かつこ 12,5 御 あ 0 耐た 过力 、根では れの心は去 な 0 にもっ 1200 け どら 玉座 の辛物、 そこ 前等 う 0 よ 5 とを知り 主 ち れませ 我は より 江な 知し 泣為 す ٧ をつく ŋ 4 る 15 6 け その 加克 < ま れ 82 なけ N るだけ き源な だれ カン れ よ。 B 源は、 淚 たがつ 泣けよ、 0 神様私 出 其言原 をなが È ij 0 0 の力が 5 て自 橙色 に處に そし 外な りく な 7 8 分流 かい 0 あ を

は なく、 月子 Ho لح 共吉 ŧ す 加山 立等 場は WI は

0

造

色な夏うをり 恐れない 仰きを 0 の心を を真然 加让 大だ は 傷 j は 僧といりよ カン 自じ 益々權 あ 0 る 到此 照ら る 分范 0 B p 僧侶の の心を 去り る cop す 5 成 いに見えた。 その 15 5 \$ は容易 2. 0 な を あ かかを中傷し カコ 職業 為京 不 類當 を る L は容易 何に真 赦\* 北京 B 員 頃心から出る を 魔事 0) 15 理り がする 放を そ -} 0 他也 真。 L な し る ىمد 事す 県心の た 8 カコ 7 5 っに自分達 歩く なか 0 0 直建 模造品 る た。 以外が す る より il 光 8 0 る 0 人間 真是 光ががが を 7 0 聞き を押が ない 0 理 は 他也 ののない 燃度 カン 師し は 人と 九 12 L 弘 は 为

なけ 30 を なりたく 0 B なこ 僧侶と 僧侶は 0 カン 议 を 15 し僧侶と云い 要 ば 信 を 分 0 j 僧侶と 自 な 倡 5 話妹 0 李 分 今ばは 職業をす 7 ち ち 3 する の息子 なり がら き から れ 救 「ふ選ば 0 B た。 僧侶 たく は 0 4. 自じ 人な だ \$L 分でで よく 75 つて から れ 男 信侶と云 た人間で ハがゐる すま ٤ な 番人 なだ自 北村 す 方だが 云 主 去" 考加 っ カン 7 初は \$ なら 那等 見が世 僧侶 い。 だ。 do 知し 仕事を輕蔑 式をす B 7 th 四來な 佛芸される 僧と にする なけ な な だけ れ 4 -0 れ る

達を

恋き

け

る

3

3.

٤ ટ

は

づ

きと

٤

取出

6

な

死

82

1)

ح

は考え

な

年寄

自也

分党 宗教

0

一命を

最かっと

貴な

カュ

1 る

思想

30

は生ま 生かのち

れ

る

だ。

生。

印加

變叫

を

得る

為なに

にかから

き 生い だ。

は

きて

ねる

\$ 云 他是

為な

あ

B

3 ち

0 た

だ。 6.

加也

限力

15

B

0)

自

己己を

同

3 0

世 ح た

る

B

e

0)

700

更高に

生

3

た

死し 化

2

を た

老かなかんな

人だと .S. 心言 世世 なる。 嫌に取り だら る。 L 3 る。 食 云か会ば な 7 う る in 生い 0 \$ 4 0 を惹 150 とに 子 今釋迦が出て 他に け 傳記 7 人を P る B き 供管 僧侶と 印建 て から らに 0 20 が きつ る 勢ひ る。 一千人に や氣がさ 綠之 彼れかれ 多語 を澤克 を ねたら、 金な とはない 0 等 知 見 が V け が最も を それ 遠言 0 ٤ せて 東ひ な いることが出っ 一人も そ 温に は 75 カュ 6 ぼ 人間 來たら He と思想 れ 仕し は ~ 弘 す 1事を金以下 も精神上の ŋ 機嫌 檀なか 來言 Ė だら で な だら とる T دع な 红 ŋ 10 0 つう。 死 佛教は 生艺 を 20 82 な 來ず 40 を 0 活か す 御招 儀 4. け 坊营 一番よわる ٤ 下办 前 要家ま 難に ۲ た か 北 É を に対語男善女が 10 んで あ 0 げ 0 仕事と 金持 職 くる 御堂機 僧侶は 見な 0 Ð 7 な 最らと 檀家の 强 業 來は から P 0 城广 そとし もさら 世 た は V の世 4. 0 は佛教 若な者 では は 0 水子 L して をと ٤ \$ は僧侶と を入と 話わ てね C 食 御二 お が 3 0 來自 機等 る F. 2 6 云り る K 3 は

るように死し 川宿當等生はがになった。海泉生い云い は其處 0 歪流に 宗は教 見なて に云か 莲 來きる Ļ は 面が は 見てゐ が海と合致した 常 自じ だ。 た 加し B は 力。 E 生かき に用き 生 そ ねた、 は 0 7. L ルルズ 人だ け 生"の す た。 を そ る を から 出 す る人間は とも 出で 意っき どう 7 来る 130 起き 何處で 0 歪浴 力。 0 L 0 0 無党 末りませ 今 水で 位ま は 時 だ 3 6 d. 1 IJ んで だけ自分に拘泥して 宗教 れて 可沙 独 往 L た 生い カン は神象 カン 料品 たこ と合致 を意 新る 生力 0 -5 5 んで ち 0 る な 力> 終在 迦か 僧にな の如う 神翁 から カン る ŋ 20 を る 云 0 2 る。 味み ふ話 た。 对 8 F る ٤ ટ 0 たら あ N 24 逐為 教を今の佛教 要求を VI を 少さ 7 云い も大社生 L して げ き 4. ij 0 さなと 生だ。 さう云い 示して たこ L が 75 る 2 2. た だ。 た V 3 死 0 る 7 7 生きを ٤ Z は さう が は、 る る 0 3 ح B 朝に道 生が 思想 見え 11130 來きて 敵なかな を 6 出 力》 ٠٤. を ٤ だ 20 0 大往生を 見み 有言: 人是 示品 7 لح 蘇 云い は 力。 る れ は 來 30% 出空 の多く 云い から 0 L は 0 15 な は質に 3. る は と思えて と思えては 日 りな程を出て 日 りなれる 日 一來る だ。 ことを常 を て 常 F 6 今は 云ふ 死に 時 一をとげ る 15 15 6 大能 る。 我和等 我和 神歌 生い かい あ 聖人 か を ŋ

ため

15

7

\$6

7

よう

どらすれ

0

為意に

働性

けるのです

特. 4.3

が

不

40

さらな意

をして帰

つた

とで

加上

は

出来ない 物が發明さ 時は菜食主義 0 P る 時等 肉を食ふ人間の心持を我々になった。 義が次第に勢力を得る つう。 を 平氣で やう はさう思ふ これた時で 間從 が進み、 んな平分 に、彼等は我々 7 は 平気で 殺 より して食つたのを 和な可能 K 易 殺する 殺さしゃ ち 0 つと進んで が 愛は 生に神経質 U が、牛や豚や、 か が出 が続することが 4: 美し で不思議に 科學的 來き L なり、 かし た 生きも な食 しその 思ぎ だら 7 茶

> わ 責·

來の人にゆ 「その 「さら云 と反か 餓³ 7 して 時は 多 よろこぶ から 0 は人が科學的に滋 人员 づらら。 7 ことを 彼等はさう 誰たも 0 ٤ 港南 なまし 世を は の精神 0 餓為 やら 知山 底をうご 我々はさら云 まあ、 支し 6 つて 気も 處で 配出 な 15 を L な 4 おる。 政義が 未発の るで ~ 7 も高な します 先 20 L 河を る を 打 世 お話しなく 人などに 5,0 څ. をも 時 ね 彼等等 一來たら 代だ n, 時心 動2 時代が來て の話は未 今は まかせよ 0 味覺を 0 した事 から考 ことを 心な 彼等 15 最高生い 後ずか 白じく己させ

の特別 働くこ 平 る V. 3 0 0 L 3 25 世よに 2 て自じ ず オレ L を op 4 5 6. る 0) 0 を本営に 切るこ i ず、 前き う け 勝り 0 ち は 内言 分がを 心 利。 て、 生" カン 1= とをなほ 見<sup>み</sup>か そ 6 L 自分を 出 カン を カン を 出來たら他 そして他 お互なない D ですの 資石をとり出 ら E H 生い L 來寺 他也 て自他 it 0 カン だけ 人を だ。 る せせ 作よく 切る がけけり 何德 ٤ 8 くすることだ。 自当 他四 なも では \$ 人 人と心を貴くし の幸福を最も深 るこ 不幸にせず、 へを幸福 分が 0 ことが、人間 人をせめ 分がの す人との なしに。 t 0 福にする B 4. 打ち やなことは他人 理想的人物に 美し な そして cop 白じ そし 武地 5 カン 一分を覧 こと た の光祭 ことだ。 6. 處で こっこ ne つき \$ 他也 れ 0 人员员 0 な 也 な + 6. L あ

ح

10

世よ

る Z

あらら

B す は れな 先生 0 私於 加多为 ानि है 神な かめる。 達力 時に、 40 は の軍隊に にそ そ 加台 其を處こ は 負けるが勝 20 軍分 0 勝利う ć 隊に 6 加益 むる。 111-2 加益 本 3 0 子當の y. は 真。 かめますか 自当 ち 野心と 0 0 なの は 7 F 以为 いら 0 心心の 負\* だ で、 政" つし 田で 底意 勝ち た 外る ريلها 0 3 2 红 d, 11 勝か B

> る悪物 氣げた 氣ぎが 設する を だが す なし くならせ ると さう 0 ts が 任意 る れ 75 の良心に媚 义系 たその い偽善者だ。 まる 中 を Z BE \$ の弟子 は 否说 切 負s 3 0 あ よく、 でし たま れば あ が け は ま 0 . は断る ねる。 。 3 あ C ŋ 芽 ま び 0 な そ 6 增秀 が が浴化され たら、 4. 长 る 6 オレ & け る 富を出た だが自 たいこ特 富さめ 香花芸言 で で さら云ふ気が 0 يد 他常 それこ だ。 4. 自分がの 流流 る そ 0 70 る れ 然に 分克 弘 op の気が 社 お ずに と信き てそう を感ず 許高 だ。 位系 う 0 な仕 内容には 10 ま L 澤克 安心を安 その 作記 す 本 は を ま 事を はそん が Hø H る。 願記 常にする。 IJ 82 時神心の如い 殘 者が に自じ 3. ま 艺 け さら云か こだく な な人間 會 分がを含ます カン 1) 5 城市 鹿か 不

6

は

ない

その 或党 君は 人生 市場 は光づ での顔をじ Mil がて類思 女なななな 處に ろ る から卒業したら 子子 青年 る だといい 來 7= 2 た。 内と だ 加口 分元

K J. た。 よう 太きの を 5 83 が す 彼れ思想がは 7 廻為 # ~ 0 2 彼か 死L 顶 き 営べ 出程 まら ٤ て 0 0 ゆ か大音響 から 心心を 無む 切堂 0 0 3 見よ、 心になった。 当 Ö を た。 た ŋ をく X. を 啎 胰药 を領した。 出港 が 0 0 0 時気息 田。 を を カン そ to 明 H 10 發き 後額 5 彼常 咒 れ かっ カン 总法 0 建築 見引 た。 心をう L 红 た は 47 が 其そ にう 野の 5 ٠٤٠ 知し رود ٤ 彼れ が 處 0 7 彼常 9 言葉を 倒な 州生 來すて 派に わ が 神 山家 5 感觉 は H け 红 思っつ 力》 を 苦く L をら 太き 82 を 謝る た る カン た時 た。 聞き 鳥も 切門 掮 彼れ 妃 生したう 陽 れ 死し 田芦 0 た。 شُح が ŋ をう 6. を ٤ を から 言葉 10 間がた 生い 倒な HI TO だ 彼貂 す S 6 カン を 頂於 あ 來る 今生 力ない 其产 0 当 3 見み 0 ~ た 当 た處に を 彼れ た 0 去 さ ž 更き 0 5 廿 は 時意 Ł 0 のに思 は ょ な れ だ た。 ٤ け る れ 生い 云小 げ 木こと 彼就 ず、 ŋ 5 な 0 H ま 0 達 ۵٠ 耐炸 た さら 0 2 力。 は C 彼乳 ض IJ 願が 出程 悟さ 彼乳 鳥り ٤ 5 0 を 彼乳

師 初 83 म् वे な ŋ 喰 75 辛火 0 方だった。

杉

互加

食<sup>(</sup>

0

こして

る

面点

物学

から

殺

3

れ

3

の一般はれた。大学表示で 自じの ŋ 粗モ 主び 3 れ 11 分类 食をさ 食を が 他然 九 0 TS で 食 E TS ŋ カン は 同意 政会 カュ 5 ら 決ら 0 0 菜 た 人是 書く な た し 物為 食 6. 加し が 心之 ŋ て 和意 カミ L は 凝言 چ 食た それ 真\* 御二 7 君会 カン は えし 馳ち そ 90 0 から れ た。 女は 以小 走 為 れ 加山 to 以记 上 御= V を は を カン 外的 食 御二 馳ち 0 は カン 行等 小この 御节 励ち が 走 お 女中 害く 走 3 な b 断され 他た 心火 れ を 0 7 云がが ŋ ٤ 3 1.1 加度 -}-7 んと 肉に 計 自じ は ep が とを 食 0 介を 主流 分差 同是達物 1/2 5 IJ 間等嫌言 聞き か 前し ٠, 0) 節じ を は D> そ な

殊是 人厅 0 話院 10 間党 L に残れ なぞ 0 カン 價 値さ は 殺さ な 殺 \* 生やはっ 45 低了 cop 於 好 が 8 6 do る 力》 れ ٤ 12 生い 云 き 红 TZ れ 20 7= が な 力 0 0 動きも た。 物学 あ 殺さ 0 2 們: た。 生はなっ

問えの 寸 る。 さう 内多 れ 0 人厅 0 到り -云心 관 篇 人門 3. 80 あ 行品 別だ。 魔事 なこ 3 5 醉君 ま は 位言 たじ 人员問党 を が 3 は す 何芒 を 港京 處二 る 露る ま た カン 骨る ほ 4. 7 社 63 L 出官 7 師し 見み る は 心 Z. 4 信号 13 ほ 0 用点 細~ L だ を 嫌言い 65 殺さ کے 気きは 低了 四》生 から れ 23

> 少さ -j~ 11 自じ TS 日業自 は 得さ 営く 新 動 Ł 云 物ぎ Ł ふ気 恐 7= 怖ぶ \$ を す 出でて る 來すす から る 四公 和わ 4. 少世紀章 な 耐点 TS から < す 物ぎ 0 殺る

る 時気 際ま 時差 あ る 人是 が、 豚ぎ 7 ٤ を 至, 殺言 7 0 時 熟力 本 睡 が笑き し 7 2

本語 物ぎ に 人にば 間にな 節 `` 加し た 残えて 自じ の人間 與意 を 6 分元 だら 殺 人間以 b 私 す 殿な z do 机 る 誰た た IJ ょ を 外影 方常 思想 死 (1 B 方だいか。 3 流は ž そ れ 動質 恐 0 LI カン 5 私だ 殺る 同情に 思蒙 話な る 怖 物等 L 話を を 情に 方変を は よろこ 食べたな 殺る が 値す 他は 少さ 7 残芜 は 階の る 滿思 我ない 6 は ٤ 光かんが は 嫌言 جد L 間意 3 思想 力 CA 0 肉に は浮る < L は 0 世 た 玄 李 動

つて殺 7:4 と人間と ま け 理り 痛弱 3. 75 だ 3 カン れ 2 分え 死 Ł は た れ 自也 ٤ 人公 は 18 T 少さ 聞言 恐 L ち が 怖。 0 4. 丰 カン 不為 だけ 0 1) 不ら時 自巴 2 を 分光 彼れ 樂さ 底 を 安意 等 同等 -111-12 念は < 時言 0 禁 111.3 鰻をぎ 1000 な カン から 0 代と安然 殺言 な 殺る 随言 L 、際な し方に 2150 な た な 利わ 7 6. 41 0 0 난 彼紅 0 自じて <

等<sup>ら</sup>し

分范

4.

が

神歌は を歩き 0 自己 むし る 者を を なほ る 为 7, 出 3 ts 生 き、 人気をよ 法則 つの言 一來な きら 神なは 为 た父の 3 耐度 0 の前 無法 育り な そ る 手 12 れ 3 思 れ 城湾 2 なこ 則 は奇状な行 صهر 話院 80 を は 人が がを肯定す その 10 宗教 超越されて れる。 果 れ 小を た 如心 他是 死し人に をさし 生 ざり 前は意気 ける 從順 何办 け は よ き明が おこな が ŋ 、をよ cs. 神な 然の 時に削 He 沙山 より 問》 43-は、 7 5 で、悪き 4. な時に類 來言 内に耐な 題だ。 ば 所 のら 3 2 れ 1) いくい 山美 神歌 信者を 得ら を ts 3 E を はあら あ 1: 3. 自分は 3 奇點 見み 加口 はどら 10 を ٤ de \$ れ 法則 32 内に 聖訓 0) あ は 红 は 3 る 0) 1= 失败 U はま だ。 は 0 は 力言 れ れ 神歌 る。 奇時 は 海流 を れ 40 み な あ TS は れ る。 無也 奇哉 を を見る III,\* け が た 0 が 6 60 8 Ł 礼 心心 北京 脱し 自己 な Ł 0 れ 省ti づよく、 る 仰穹

杜だら して道に から人間

K

ょ 2

0

C C.

7=

Z.

れる

だ。

0

3 7=

用飞

來 進んで

6

勤院

勉家

-

L

むこと

を

知し

は

礼

ることを聴

オレ

た

3

る

だ。

兵處に宗教

前時

形义。

與貧

籍は宗教心

な

だ 時じ

に、常設に

希望

自己 HF 常生活の生活

分の信

でする道にい

ゆく

感じ が真な HIT ŋ 力。 來 重 るこ 働には とを 6. 東き 本のなななな 來言 よろ ら 13 す カン う VI よき 知し 人々に n 深刻 他以 が れるも 人と HI? 本级 -U 下をよ 活の を 語り 毎日規則正 よろこ 殺さ 740 後馬 不5 からな 車い 和神 知儿 人艺 0 カン なこ 深刻 平 は 他な 0 な 他也 此人の 散剂 和わ 初思 だ 3 深刻 き 他人心 を損ぎ 2150 L 8 ij 步 上 なよ 6, 一時間 て、 同美 利わ ろ しく 门也 つこび 河湾 精 17 12 小と小なり つのこ 他也 145 生い 神 を ŋ る を 九 人の を V ば 多 き apo 0 時間か よき 身から 计 -を 初わ を 知し む 味 運命を氣にす 九 0 を 體 知 わ る 則な から ٤ 3.12 7 望る 知し を Z. 運命を ことの 書だ ちゅ む 2 Ł 神智 He 話法 赤 は 15 オス ことが するこ 來きる 人類 心に 々し L 田豆 を た

彼等は n 彼ない 界的 30 が 常に反法 は辛地 得 ま は信息 さう る びに 平: Fi E 0 る。 ح び 分売を 利 び 0 島か だ 践や な 和わ 和社 ょ のう L. 15 15 云 3 人に 働的 初じ とび ち そし にも 85 け を 0 る 本當に 深刻 を 7 不能 B 4. 知 0 を考へ る。 時 なんよ 76 知 ち 的手 平和に 0 九 へ萬人の幸 ば、 が度づす 勉强出 7 たよろこ 平和 不能 から あ る。 福艺 なよろこ なん 來る びを 0) ょ だが

は真然 ぎる。 5 人に世界中 ろこぶ 民东 ょ ٠٤٠ 信 を 心社會を愛い だら する 笑き 考へること 0 悪事 浅光で 心力 III C て満た ぎ ٤ C 時差 が出て 50 やら 社会は なが L から カン さ 來ても 来るで その 750 な は最も健全な社會 れるも れ して 而如 會釋 45 なっつ 利力 人間がなる が出 和な人に 時急 深刻 11 75 の寫言 る。 あら 幸等 た 來る ののため L は 4. 2百人でも多す 平介 道智 うう。 間先 人为 かい よろこびと 存在す 坳 ds. 人是数据 起む なよろこ 0 百人が 宗教は ٤ A. る 過半 存活 易 は 0) る。 さら 0 はどんなに III y に 7 さら云ふ 萬饼 想ぎで 百人で 悲なし 人览 立か よろとぶ、 は ぎ Ŧî. 信ま 平介和 る。 を 兄弟が X カン ---心 しな 人に でも みを 人を多な 規則是 小介の和 宗教家 な人間 をも よろ さら -OV 人に 多す 8 わ op 他也 ょ

處ってに なら 2 B 煩忱 困まあ 6 だ。 起ぎ 75 決時 倒沒 る る 煩悶 そ 8

れ んな

0) 煩艾

は

を

は

3

75

指すす

所は

华的

煩怯

その

人と

真意 ぎと

面也

目的

ななど

0

カン が

0

主

れ

響を

れ

な

煩け

ろ

女教

を得る

5

れ

75

V

をし 用き 人になげん B ま 7 0 ある。 计台 を 0 心はは を吸 求 80 あて 11 た カュ ٤ そ 去い 云山 な 0 人間 動意 氣· V. 7 11 俺なれ 75 0 \$ 內包 V 0 處に 'n 0 ٤ 樂を何と あ

が 0 は B 神雪 po 云い守ま は、心だに わ ٤ け -0 誠 0 0 云小 道 が 0 叶龙 後亡 45 なば が 不多

時じだ に明常 0 L 道な 道真自 を は 天 0 最後が 出た 皇を 新いからが 0 0) たらう。 どら He 不ずら : 誠 來きた apo 息を 人是 L L 都是 0 0 て カュ だ 力》 0 叶恕 L 0 ふいい 本當 道 た 馬 を カ> れ 誰た は は 心を は凡人 カン 10 から 處 は 知し を誠の道をひ出 思想ひ 歌? 12 0 らう。 て又神 見ずた it. は 同等 李

ゐるのだ。

神

٤ 神紫

緒

15

2

3

仕し

7

る

から

守

所で

to

à

上地

から

10

32

九

能

心だったがる 理り おる だ。 てら だら だ。 番ばれ ねる 時は 何に見える 誠じの れ 所が 7 時書 處 よら 1) 自じ 道智 る は 30 とし 時、神の 由い ゆ 2 本當に叶 氣 神を容 カン 连 歌意 7 8 7= を から き す 知し 6 15 B かい れ 7 オレ す えし ŋ る。 て に新る とに歸る な 云と云い 時 0 25 ζ そ る 時に。 本党當 0 0 れ 5. 0 許さ 際よ 少さ から 0 L だ。 ts が 間公 入出 を 神歌 神歌 すべ くち から はん 得之 神なと 0 7 カン あ た 神能に 5 7 0 緒は見ず時、 0 な 時貨 だ。 ٤

0

\$. 力>

師し は 重荷を背負 から あ 0 北京 ば 6. あ だ Ci から 云 は れ

似に 1 7 0

配けています。

「他になった」

「なった」

なった」

「なった」

「なった」

「なった」

「なった」

「なった」

「なった」

「なった」

「なった」

「なった」

「なった」

「なった」

「なった」

「なった」

「なった」

「なった」

「なった」

「なった」

「なっ 實に思る工作 大涯姫のた。 3 「重荷を背負 やら 姬公國社 B ば 主 自分え 0 なら 荷尼 から 神智 玄 73 す。 し 気が 物き神智 红 な 以い 同等 た 樹さ 皆然に 背負 は ``` 胞は 2 持。嘆為 す 自じ れ 0 分元 た だ。 7 き な 36 歩く 鬼にも思ひ 0 3 < だ はま な 勿急 (2) カン なぜ H れ れ な から が同等 3 7 -0 N ねて、 7 默望 ts は 銀き 姫の わる 許は 胞は 73 き P を だけ 0 カン どち 氣t 為語 手で ٤ 歸か ŋ ~ する。 に苦る かい が L 出で 0 れ 來き 7 一來ら 主管 75 苦る 弘 V L 主 N 0) 6. し 0 荷に 神変 - C 逐品 7 カン なけ -(0 れ 4. 2 を Y,

> 配和り美な 主管なだ。 一足を 負ね 和な犯法が設 田だ ふ神様 は IJ 0 B 俗 す義 は、 カン 0 々 知し 神な 自分は重荷を 红 な数が -れ 務が 初は 空き手 同等 を 0 75 i 製術家 と大黒さ 胞等 7 4. 83 60 神な スの力を入い 方だに あ 2 あ 0 とる。 を思り 神樣 あ 罪る ち D> 0 P 重荷を負い 神か だ。 U. が K 6 力> 負持 國心 L 樣 ひ 勇氣と慰め 扣 主管 7 つて TI カコ カン あ あ 國於 6 歩きく 5. 0 ŋ 主管 と歩け 重荷を 神鸣 俗で から は 時に、 た 神 富み だ 15 家品 な 姿をなった を得る す 味 は 力》 重荷 それ る 神な から 4. 與を にとす 負物 重智 方结 わ 姿が 荷尼 2 を 0 0 つか 救き た 平心は 3

## 兀

奇章 おら れ U こつ 間是 なこ 盆等 3 つく 師し V 別言 働た 11 話樣 れ K ~ 1= 1 働は Ł ٤ は 10 た。 中 光 奇·· ない 1 E 0 た 0 は 8 を 谈思 師山 カン 7 姬言 0) B 10 は な 0 ŋ 弘 は 0 生芯 75 以为 都 0 0 0 れ 大事 方常 味 た。 度と ٤ 力 to 方だっ だつ 仕 あ SE CAR は 平に iE. 0 何先 る -0 開き な 20 カン た。 ٤ れ TI 弘 い。 見えて 日星 日星 ば を 力 TI 人是問題 常生活 抜き ょ 0 か た。 0 生い 3 の為に ざと を 0 ٤ か 内をおき 奇· 知し云 で、 0 れ 0 連渡 時間 3. ح 育さ 時等

あ

3

なが家出

釋:

迦を

夢め

生う

感じ 罪る

てゐら る

れ

たや

5

に思い 0

釋迦八相記

あ

女をかな

石比 とは

でうつ資格

白じ

分に

B す --

15

その

子

は釋迦で

0

來

は

どら が

L

4:

0

到台

を殺し

出下

子儿

達

はその

を

迦加

0

子と

て遠熱 ない男に て子を

7

0

1+

なけ 7

植

物

を オレ

切

もよく

ts 物三

0

病で、消に だがそ 他人を憎むに 8 とは C 7 分のするこ 中的 不快を感じ 0 それが悪人だ。 自己を その 何 反は 他人の 對信 ح れを するやうに思ひ、 95 皆無で 八許り 極 他也 的言 を 青 人を資 ま 知上 を 知 悪く 急で自己を つ め ない J, 生七 心の芽 責めること許りきり なん 分がが る 面利己心をも 雄り める前 るるの 人に 思なは 來さて て他人を思ひ 悪人は世界 他也 が 彼 ハはと を 极着 から る 權 他人の 女 我帮 知し はま つ 本 を 7 時 TI とごとく 自分が なくっ を 北京 省心 分が 々 カン 知し \$ 0 ことをす は善然 ず、 だるも 特 が 7 0 南 他人を責め 2 悪人 2 與 云, で、 1.1 白 る たいして禮 他生 ねる 7 が つてね 71 眼光 角のでは は思想 、持つて ŋ 他" 人 3 自 3 わ 覺かく ることを知 Se Ses 知らないも のことに思 B B ge オレ 人と が を 時等 自分の權 快 謹む ない。 1) す る 0 自 TI 忘 樂 る資格 人の為言 する。 7 は善人 他四 が 分元 するこ 礼 ひやら 機を を水を 上 人と た る る。 臆な 思蒙 白 0 蘇をは とを なる せ 11 れ

それ 人は意言 ちを る雑草を らなけ 顶 雜草 ぢ 情ない ょ 75 オレ 喰ひ 0 4 ば って平和に が、 百岁 はえる 姓当 善人は勤勉 83 な C. 8 6 ま 生きて 雑草を Z 社 して れ る ゆくことが ナニ は百姓 o CT 4. 人 お たる處に 類 かい 7.0 6) だ。 4 は 5 H 白じ かる ちにはえ 來る 我なく 分次 ひろ 0 げ 悪党

で

白っ

と共にとなる 則ち孔子や、釋迦や、 極行 を氣にする許り 「善人よ それ た、 ba よき は權威あ 生きる人であ ŋ 働く人だ。 だだ。 -0 ŋ 種紅 B をいたる處にま de つと尊敬い 3 -を 人間だ。 とく人だ、神をとく人だ。 は 耶蘇の 彼れは ない ŋ 独 もら自じ g-いと共にい 自己を消 窓に 20 自じ ~ 40 分のら き人は て、人々の心の 分光 更に 0 に洞宮 どん Ė ち 極, 的的 門の為に強 に與意 な人と 雜言 7 0 道者糧生 真言 6

> 謹み深い 消えて 得る 然の 0 ねると に苦るし は云いひ 恐を る。 T だ。 て、 3 る。 どん み客心 ゆ 切 40 4. 人に 0 0 力》 75 それは何處 れ 人類全體を 光に照ら しかしそ L ŋ 更にそ でもし 3 6 話管 0 8 だら 孔言子に てゐる わ 彼ない 3 がまで オレ れ る 教さ れ V 2 はら る 更高 5 種為 ク -[: 本常の話か知ら L 時等 善 ち 云山 ラ ---を カン ょ カン は テ 判ない Z 云心 ょ ス なる 面白 0 2. 種をまく力を 1) 多 红 本 他品 0 あ 玄 ま 願 礼 3 -話在 ×, かな ・を肯定 からん B ts 0 0 -

つて話 君まは 衛生は V ' んだら人 性欲を悪だと云 或書 なく そんなこと 殺さ 笑 E 或意 生が をし やら 類は Ł ま は減亡しはし 17 相畫 ŋ さら を H) In ひます なんで ま Labo 2 -1-奴 700 をよ は 3. が 4. 主 道常 くら 世 持然が る -}-絶ぎれ 下点 . C. · 非 ( of the 5 そ は 共屋が、衞生 わ る 云 が 死し

てれ

等

人の心

心には雑草は

6

0

カン

0

0

ないこ

な

白じ

分に

云いは

耶\*

海路 ことを べさら 朽《 Zil. ち 计 き 深家 á 7 ٤ 孙 0 B か人を心か を 淚 小さ Cot: 3 L ひと った。 Z. 別い き さら云ふ人と ら愛す を が る 人だだ 出於 出 かい 來 得う 0 0 が る む る 5 B ď, 云小 てく 0 0 0 ろ は平利 人是 ふんなど 心かる だ。 人はした れ 0

٤

ŋ すれ を不幸にするこ 前 動? 趣 0 たり さつ 心を 下等は趣味で 者の U 3 姓名な 贅澤 人發 れ B 面它 島面 直で 真似をし 芝居は ŋ る。 し、悪烈 平つが 和わ 接 して を変 なり 卑しく を を は 版 的音 あら 傲き好る 馬樣 なり たり 1) な きき 施に V : 10 ŋ N 化上 を を 本気が 冷热 轮 ごまる。 は す す にす だり 聖法人 生々 常分に る。 れ る ね 出 思なひ 原来な を j 2 力。 to から べした心を 賣う 0 る 5 る 趣。 Vò 帽? 等等 若常 趣品 る。 رجي ŋ 味 6 はま 悪き V) \$ 水 0 最も趣味 オレ 人にたった それ を好る間が 趣はの -C. 心を る 泥岩 味 0 他な人と たふ を鼓った は自じ の し 上ゥ N は B 味みの

は ٤

己を そし 恐を似っはれたし がな して 脱ぎな 高なの 人類 人に対 の卑い とめ、 一日常生い ムる II た が L 40 新非世 : な して行ひも出來るだけ卑しの卑しくない人は心の卑し を反省 変を L き な 6 非豫言 聖芸人 人も人類を 0 る。 ŋ 6 の心を我利々 共處に践 変だ。自分の 少しで 南 信 创业 K 生活 改めた 無いないます 趣味が 者は神な正な 様等すぶ のは人間 ŋ は 而 心を常に道かいる。 人是類 出程 非世 を ts すると B に腐蝕か その 自分党 見え TS を K を 8 人だ。 家に趣 恐之 々にし が見 0 0 る。 0 心を純粋に ŋ 越す 人 5 が から が カン 社 11 カ゛ 正にで、 か顔を出 THE は カン F, な す 2 践公 カッ ち ない、 他人を責 000 り教ふ人 いと同じく 見み 人 こらは しく て清く Hi 2 L 6 7 希はに でて、 15 3 る あ 九 4. カン 人公 ない人で 心に ななさ 趣。 趣品 る人と け カン なれ には して 赤祭子 蓮し る を ねる 联动 川沙 紐号 遠に 類別 カン 0 V な ない 75 の純 る。 和果を意識 人などの 臭さ ŋ つか 72 ざ か な わ 6 る ると氣が 戻す 人だ。 下げ 與熱 やう 深言 2 4. る そ 前等 カン 人類 へら人 そし 心なる に自じ 0 源从 から 4 る 人 趣品 人公 0 を 味 IJ ŋ

カン

ح れ 等 の言葉 は 師山 が自じ 自身に就 て つって るる

L

心と自

を自己 世に つて な言葉 1 出しの 人だ類 生い 0 間先 き がの管落を 特先 たらう。 だだ。 報え L 質ら 0 除 4 を そして 白じ堕落 喰く 的心 9 分達は 1= カ 思るつ 90 他四 85 5 俗意味 たら 人と な方生 る な人間 を 生意気 不多 だ。 人是 8 自じ にす 日分達は 礼 物がか 7=0 師い師いあ

が

自じ L 分泛 き は 削 間別 1= 感 ま B C ? 悪人に同じ 天ま 探女がな 自じ 恨を 內言

正。

嫌言味る人間 同等があった。 罪に人 間グ Ł L 自じは に同情 を た。 分が 緒上 あ 20 ŋ 0 7 内京も がた 歩き 0 す の罪る 時生 す 3 . < が 削し 3 0 罪に人 0 ٤ は 芽を なけ 人を見た。 5 う 可力 れ ばい 0 に同情 L 力。 け 白し ŋ 分龙 す 更に善良 い。悪趣 で善人 ぎる は は罪人に か

大なに 8 を 3 善成或 ょ ٤ 2 そして同じ 5 1 は他人 が 無む。 た自 理りそ を青せ を 分克 責 芽め 悪で 8 人 0 な め から 80 の厚敵 自じ 他也 る 0 分だに 心人を 勇氣 腐く ٤ 別言 思想 を を z と失ひ、 るこ 聞き Ch る 感な そし do り、他人に覧 る。 自じ 7 分を 氣意 反 つて責 に自己

Ł

又是加

造 が

な

れな

· '

谷は

湯

暴力が

無

為

理り

國

11

計

理》

を 淫

ナ

亡気び 道章

國台

命がに

-> (J

6. W 理り

る。

L

慘茫

かい

強きない

要うに

i)

心必要

カン

E

p

働

なり、

勞

働き

IJ

かい ょ 0

t=

水

至

ここそぎ 自等

おおき

またつ

根な

る

た

20

6

6

進

3

1)

人々は

は暴力を

動くことに

人がが

自う

を

女人

隸

なる。

分为

池 カン

オレ

たけ

礼

ない

カン

二元つ

0

y,

が多く

0

起き革か

中国 平

然心人

カン

は 小:

6

7

0

11:2

れ

y,

世

カン

th

た

ď,

は

我们

々 な

愛恋

進さ 沖 け

1)

ち

悲惨え

どん

な場ば

-

\$

私

して國民党 ので、 れば 位 J. ¥, 我が刻が ふ愛感 を得意に 电 7 かいろ な 別では 2 話 [1] § 減亡す 常 后少 0 心力 な 高少 到り す な 10 人 ŋ FUD 6 近京 間党 を少し ریم ま け 4, -}-價 な愛 用等 カン から 値ち 國元 HIS ts 1 -0 本 來て ~ がか 外き な 知儿 彩办 世り 立切 3 2 1) 6. る 水が 理り 2 時 ٤ ج-國> は 0 せとが 國家主 にえを 化态 を T.C 7.5 國台 聞き () B 北北 が y. 玄 出空 くる。 义 点 を担意 福に のに 60 0 す おい 來 だ。 0 117 学堂 日安 12 小さ 理り FILL 人なぐ さら に情じ なけ る わる た を 時害 心之

3

して病をや

な

各人は

110

に適當な仕事

他四

の運命や感

心情を

で 敬い

图号

内體的不具

勿論、

前的不

な 11 0 な れ カュ 礼 111-0 界か انا 理り (主 僧 勝, L だら TIP V 為言に とである う。 3 オレ た一國治 國台 る。 から -3" 風:つ

関心めて 最もし は漢が 度の なけ 四古 す 85 th -0 3 0 調李 物态 低分 人 3 11 3. は 5 度と れ っるの 143 Till h を感 至 をさ it ば 多 なるこ は 2 [政] 部 ٤ -} 低 そ 力。 な 0 ら まら 近まく が ち do は、 6 0 る は 化华 정 65 に熱を 程等 滅らき から 國台 な ま -g|-な B 亡す ٠٤٠ カン 60 た を 生 0 自也 1 ij 0 から 望 则? きてゐる 思っつ る。 野楼 思等與意 語字 1國を最も度 0 だらう。 旗 温至 む だ。 度 を決み は 國后 理 -度 7 國元 に遠渡 is る あ 州飞 0) 0 ららう。 正為 冰雪 30 op 高院 る は 殿 外で 5 111-12 る 11/1: 國台 6. 6. 4. 計り 六 Z. な ¥, が 0 自じ から of. 高。 國 國后 他在 理り 电 真 0 あり 0 ら減亡されな ま 华勿 が 國元 0 近多 正ち J. 为 が 5 文が たら、 真理 を 6. 熱為 かい ----より 文学 國台 なら 日号 を 太芒 分えに 明治 が 15 8 に近家 de la 7 題意 小陽さ 温光 がは を L 耳思 他在 7 な

處にこ

き

it

同じい

為に

カ

其表 ts

處

15

こぎつ

H

よう

ع

L

ねる

4.

ことを示し

7

ある。 。

利り

己

心をたき

4.

人類

問之 れ

其

一處に

10 信

ち

0

カン

17

オレ

対別に生き 対応

0

3

を だ。

7 ItL

Z,

共同

7

働

<

國色

私 Ľ

今号

にさら

- Z. .

國三

2

上共同

働;

同等

17

たは

IJ

時

刑益

寫さ が

國是

た く、餘暇か 働きに 務り 働き ريه 其そ 處 同美 をたのし 病人の他の 脆ら 人员 むことが も兄弟に は رم 触う 五 HI 3 來る の動以 為意 以上人類 9 病人は安 働t カッら の心に 0 

或常 部门 理り 想的 C ながら れて 台た 情だ 者心

快点

道言生芸は近京不平 常に人生 生芯 なるも る。 80 けと云は 丈なな は すると な 10 の内にある性慾の恐ろし カン 自分が して人類 ことを常に感じる人だ。性欲は恐ろし 72 きより な な そして 他人の運命を傷つ 知 VJ. のことを考へてゐるも いでせら。 きに 一つなく が如何に道に遠 オレ およそ道に でせら。 うとするものは、自分の努力の足 人员 始世 足元をわすれて、茶くわしてすま 謹 のと同意 75 歩によ 種切 なら に百貫目 時を 分の謹み方の足り 大 じことだ。 は道を知ら 衛生や、養生や そんなこ 死是 千里歩く 八きな杉 ない 神 ŋ れを恐れる 本気ま -如い 安心して ことも H さら 步回 さを感じ かを思ふ。 のだ。道に叶紫 とを云つて と云っても天には 20 り考へ 大男と云つても Þ 13 t B 0 な 々に 程度 知つてゐ なことを恐れ は るる。 200 は 7 さきつ走 かな 香 生き甲が 歩く B んなこと 0 得意に 歩より いこと つて 楽り 8 つた 力 小衛 決点 歩き 本选 を 43

> あ からず 生艺 ふ氣ち ひちし とを忘れる。 をも つて それで 力。 た。 き むことを考へる 75 Vo のこと が りも感じ、 4 あ 红 ŋ 人生に與 るか 實力 その 感だ が 行つてすましてゐる人間 そ op わたよ。 に 千世里 5 が 75 た れで 生が E ひだ、道理で 日ひ が れ もう話がい 用心が とかい ば 牛上 のだ。今す Z わ Z 足もと 汽車 面に かる を -0 き よろこびも感じ 日を送るも ぎる L 8 0 詩様 を れた實を本當に見 こと許り考へて、 な れ は 加当 かつたか 0 L のことを考 だ。 H 3 だ。 る 豐 0 7 だっ み道智 で居器 Z t 和 75 んな顔して 思ひ 感じ、 君。 ち 0 問為 とか のことがわ はそん がったの it には つき話 ŋ くだら 云ふ気も をすぐ 君は 後う 20 そ たび自 な人間 何浩 7 悔 足をも 地ち 光に ねる 他に生ま なか は B B ŋ もす 極端にも やせず、味 球 E でい カン 耶蘇と云 分の足 しくふ っつた。 から \$ ちがわ ŋ ٤ 15 K Ĺ n 思想の `` 0 0 ts れた ねた 0 ば 人岩 な

## 充

Ł

或人が師に 風なか です カン 1 真 と矛む 力》 5 盾した時、 き どつ ちに

-3.

人に ば なら 3 神紫 とか 盾光 7 る 時等 人员間 は神に 從於

は

な

んなことを云

な

0

7

ねるも

け

-0

理りに くことの 國之 家を lilli 家を は 近づけ 4. からも云は 愛恋 を するも 孙守 ち、 と記さ のは、 れ 國家の真理 べきであ

少し

6

点な

又云は

オレ

ると思想 てゐるも 國家な 又云は 岩をさ 0 れ け し
お
る もち は なけ 川だせ B オレ 0 ぼを岩は ば 0 だ。 真別で つぼを大き だぶ も別さ れ ば 岩设 から わ れ

ろしく强い 力は人が自覺する自覺し 作るくも 家は常に革命を恐 から愛して てゐる人間だけ は出外る 恐ろ ばと云ふ。 3 0 を張子だと思つてゐる しく强 理 17 0 だけけ 7 は を 放法 たふ 下系 お 0 國家を È だ。 6 がだ。金に れ れ のを 0 とぶふ そして人の 30 15 け 6 れ 私はは ても īĿ なけ 真理 L つてね 無也 仕品 と同意 一般で を 弘 る。 とり ない Z. 知 なら 0 のは、 を じこと K 真是理 人是 」は ない。 のこさ 悪漢です、 ta 7= 金なには だ。私達 いらず、 0 は、 b ま あまり 0 だ た 0) 恐之の it 國之 カン

私たじで感 病気や、 まら 自己 とが 知しに は 6 た人だ。 分元 五.5 5 苦な あ 分が を 達 月る ルを常る 歸 す ŋ な 線多 土 無意 は から ためにさま 切き か 師「 死を前に 内にてさ -中をどうし 人员 に結 たがる。 1) だ、希望 人間だ。 節 だ。 知 きままる ことを 0) 1 1 しはす 其を 生きて 其處ま 思想 求 た さら なたげ 人に 其二 8 け 当じ 恐ろし よら そ 7 H 知し 7 物学 どつ 分差 小い 切<sup>き</sup> n it 死し は ではなく、 7 る カン 以外同 に萬人 から 達はさら に思 刑以 30 7: 3 る ゆ 0 あ カン 恐意 我等 ない Ú ち B 浪 4. ま な い人間だ。 恐れれ 胞だ。 心質に 宣覧を る は D しようと IJ 人ない 人员 で、 に深 から をまるで 0 7 よきこと 2 來きた 虚 願禁 胞は 云い ・を受け 15 な 0 ふんなど 我 我想 ひ Ð 4. る れ 深意 他た ż は 生きて 人员問 彼紅 切堂 华 B 云 8 る 4 0 ナエ 浅海な をし はそ 等 \$ を 易 (" 刘 te 0 B 0 心でなった 自じ たず ののを 希き 7 3 は B ま る 0 を 2 7 0 分変 望さ 何变 0 現点 れ

る。 其是を 分がれる人の人の人の人の 感じ、 本党 成ねは 時き 学習を 自也 をさ ず はこ あ ると、見よ、其處に る。 ている。 0 1 \$ 清ま 分艺 あ 熱な 加几 7 る 0 0 祈る 人などの の神 まる その耐な 人院 ŋ が は 6 神 自 その だ。 0 、皆に感謝 るよ の自覺や、 0) 分差 學這 が の宮居を常に そ 前門 い」やらに の日常生活 行ぎ の宮居 瞬間に 自分達は普段は から さら だ。 カン z 時當 0 ij 5 不少 を 際は間か いがまづ 仕 感じ 0 出るの だが 自 は 云少 方元 感気は 身體 とに なる。 を は 分差は權威 H 5 ٠;٠ が 4. 本常に 活が大事だと 其を ŧ L 人是 とさ 何言 生い 指な 恐れ をだい 난 -0 B カン 0 き 4. 0 だから本常 句は オレ 76 は 0 0 0 御》 do 為な 、そし 八事に 神を た て、 のまに きつ 心の 3 あ 神か < を なく は ゆ ŋ は 何生 0 權は く道を めてく 神な 本常に 誰な 7 だ。 4. だ 要多 でと共 が 4. 神部 7> な 威 如是 カン 7 た けで ます から カン 云, 4 かっ 中 あ から ある人だ。 0 自じ 0) いと云い 宫\*\* 神な 70 神智 ず れ 恐さ 10 わ なら 云心 どつ 祈る 日智 5 カジ · る。 直· が 分党 れ 力> があり · 來さ な 3 分が ると るして 生 る る な 0 ムふ感じ 神を自 き L 私山 40 きて ての下に内容 B 8 本語 その カン さを 心がが 罪以 だ。 下急 生い 給室 生 0 0 起ね 權法 九 3 3 き

分は病に にも見み より ح 私なは 病があが な 4 数 氣 さら る つたら 2 な 6 だ 誰 達が 地ち 6. る の、及び 新ない 7 0 れ 2 5 多 11-1 をと 誰な ٤ さう云ふ人に自分が冷淡なの カン 0 B る ひどく、 6 カン 文, たづ 思想 力智 舞 为 わ な 3 心細 は はまだ少さ 0 K からな 0) へ誰も 來てく 自じ は 人是 ね ないい 15 兄弟に 力を 自じ 日分だは ع 為 は なほ 頃 れ 0 7 ŋ L 根次 謹 かはさら云ふ人と ずに死んで 私た に、どの は質によく感じ < 物質だ。 よう。 な んで、 出作 より 來てく 0 6 Ĺ 礼 福气 さら 九 116 カン たい 中 は精神 層たよ ない を 6 私な る 徳と g. 位的自 4 とはな でも苦情は B カン カン < から れず、 食 つと 0 3. 足为 は自 行く人など つと本気に y. 世 6 べんの 0 V ŋ カン 分は自 修養をし 10 IJ す す な b 5 ٤ 分の徳 出汽 米を買か な ŧ 0 000 いわ 心特を察し カン 為な 積 t な B が 私 7 る光かり なけ 御 分龙 73 を あ ŋ it ない ね なって 山 た人間 的 祈ら す 3 ょ 病氣 3. 10 てゐる 足が NY 九 だら ない。 る ŧ IJ 金な は 任熟 くつた 分の意 ば 7 なく で 働 弘 \$ ゆ 弘 修養う なら 世 0 な Ź> 7 な あ 自世 思蒙 君家

を得っ 出來る 云心 0 8 い間が さら 間饮 んで 0 つて てく 類ね < B ば 時じ 为言 7 は 女をなか と思っつ K な カン 遊室 人员员 だけけ 代だが さうう 日常の あ 劉杰 んで 0 礼 へを買か 人間だ。 奇·き よ 团。 は名響に 倒性 W る -1-來すて 來 云小 とは とに IE \$ る 拔 H かなけ る かかこと 生活に深 から呼呼 務を 人是 な事を なり 者是 0 75 か時代が來た 本當によ がしと が來こ 今望 V. な 幸 n 道樂氣で 易事 果妹 にはなり を 0 る な れ る ち れは随い こと人一は り、樂に 樣等 大がき だら 75 ば から C な には 力 れ 2 0 費に ふる多 彼から が ろとべ う。 Z から 6. よろと 1 カュ 出飞 等 たくな 困 ٤ 生的 出回 あ 75 をす 72 退たい きて 国る 來き は 0 を 理り 理り る 7 ると 40 ŋ 豫言 明奇 想到 本 内語 丽 TH なく 想象 る を感じ 其時は 、そし 今は 0 R 3 de < 國 人児児 不少 が 者是 恐 7 \$ 3 な **師** 働は 0 ٤ 金数さ 先達 ょ れ 2 悪を返れ 人员 來意 か 自じ 7 は apo He 覧かく 健艾 今よりは は な 17 る 平心 ず 8 世紀 康治 悪 我 さら云い 和为 7,5 から 7= 味 مع 快樂 10 -0 口多 o b 來 会な食べ 興恵が 20 6 る 65 Ł 0 か 8 あ 天艺 人怎 人是 ざ J. 求是 75 民な 損き を な 0

> 我れ内然の 4 此光 6 はそんな人間 は は 0 出て來 な 0 7 15 求 15 な 8 ŋ 7 望んで 2 3 海路 7 ねる ゐる 0 0 だ。 だ。

H

想等

なき

働法

カッち

-j-

寝なて

食

0

7

る

6

たく思 ぎる だと なく思 病気を 薬の世 1) 5 H てく あ 2 れ を る。 自己 が ٤ 自じ師し た In Italia な な る U 分が 日分売 ŋ 不少 を B れ は だ 7 40 は 自じ 自じけ 7人間 本党當 ひた 話わ 3 玄 0 0 る。 知し る 或智 分艺 君達に 分元 自 不愉 0 る。 をし 日日 本常に ある。 山病気気 分は だ はどん は 7 0 0 たと思ひ、 心がる それを 快を 位だ。 不可能 3 3 た。 るる。 して心能 輝きか 生だかに ź 勝か 親比 ŋ 0 K そし 感じ たなに 氣熱 自じ 手で 湖 師 なさと H 番点 な 自己 分差 感か 君達が本常 7 力 10 K 0 0 なことを 分流 の罪 6 1373 てう L 謝 3 師し 7 は れ 41 あ 來で を見舞ひ、 たら Ĺ あ L わ 7 な れ ね IJ 自じ 正常 る冷し を知し < 6 カン 1) れ た -0 から 分流 70 かい L n 2 40 五少 12 た 君達は 所 たさ る V. は 7 な る 白じ 忠を よろこん 7 A. 6 2 力 が 食ひ ے 日分は 思想 度と だら 老 自じ 6 勝かっ 2 0 あ 分が 來て 云った。 U. 3 親 を 手 n その 知 る 500 今度 B 自じ 还 方常 る \$ あ は 切岩 知し な 日分え が 方等 3 为 0 ŋ す る 0 でく ح は opo o 思想 が す だ から ま L る 7

> 我ない ない深刻 と云ふり

くこと

望さ

W

-

72

b から 力》

オレ

る

p

ガミ

い處に神

0

5

75

B

0

居て、

その

是を

庙边

~

てく

れ

何詹 まら

人と

一智で

わ は

-3-

人员

上的

0

を

知し

像紫光

Z

生

き 氣き 前共 カン TI

办 る。

れ

ると

思想

ねる の力震 を دم

金

K

仕が

7

る

る

人员

から

人で

7

ゆ

は

少艺

小克

達ち

た

人步

間

3 <

B 7

は、

大龍

き 30

な

\$ \*

6 無也 は な感激 あさま

子子子

を カン

らず 見みえ

き

TS

B

0

身み

を

L

<

又美

76 0

ろ 7

K

る

は

宗教的

任意

世

感じ 知し

ts

力> 大震

人児

分えにせ 分差間法 ريه だと本當に は自じ 涙がん 8 な 分に 6 人 間 だが非な 礼 だ。 視ら思むしたっ ねた。 3EL 刑は た て自じ 4 から 力》 れ ても 分え が 33.5 あ 0 思ふを やう 客く 情の 思想 な人間に V. ことんだ はしての 2,20 分だは 時等 平心

50 分だが

は、内で

8

75

&

0

0

つと思ふ。

不思

Ľ

人に間に

與惡

れたい

思をつ た。

た。

そし

心なる

底を

カン

6

80

オレ

る

を

清意

0

生い

ŧ

7

W

カン

なし

る

7

玄

なく

思な

ひ

n

から

心心を

淋ぎ

を de J

喜ば

L

オレ

れ

そ

オレ

相ぎ 15

應等

深刻

不思い

議

感じ

を持

カン

0

罪る

自じ

野か ŋ,

力》

6

<

る L

自じ

0

常を

想龍な

をらけて

る

٤

で, ŋ ŋ

IJ Ð

がたさ

この

感だ 感じ 不适

人思

が 議

82

\$

0

-6

6

僧侶と 人生なら をを 心を 智さそ 不ら な を思ぐ 人と It は 7 0 1 れ 0 0 0 が な は 本像 な ap 要 信心深 動多 がた。出 から から は 前 4. 愚さ てき 口名 僧侶ときりよ -0 を な 力》 む 力。 崇書 b だけ 民党 さず || 來ず れ 何德 \$ なく は な 8 12 跪等 は僧侶 自也 だ。 2 には る 2 カン IE. 25 0 が 信侶に 悪あ 分を N 思想 出 なる B け 0 0 を 123 魔 外る 利は 空気気 腹語 前等 ŋ を 禮 3 n な 0 人間 資格 利 當 松子 de K 75 13 な だが なけ れ 各 は家に か 0 とが な 學 中菜 像さ 人公 不 行行から 真· を に感じ がな 人员 自然 わ 選 Vo He なる。 笑き 必要 共さ る 心 H 動き 心理ら ば 來言 邦 處 な -75 n 17 1 金箔に なけ 心 ٦, 駆 神堂 0 社 15 5 1 だ。 n 其を 從がつが 心をけ を 人な 聖 H 人 は な W ば 6 な 金を 多なさ ŋ 賣う 間 たびで 寺院 は れ カン 動き れ なら 信心深 `` t 自る 婦か な る ば。 神玄 0 为言 75 0 想是 i) 其そ 心是 0 11 7 ない。 自じ す を 不さと清まなった 人是 處 方使 心なる 院烈 分流 < L 前 if 20 守 般是 人なぐ ハはそ 住居 之には 本のない はのの語 E 5 を 0 ま V 10 れ B 6. 人是 直車 仕 3 ば 17 な 人 本質常 院交 來言

そ 0

あ n

る は

時等

人々は

Z

0

時亡

分产

3

だ

は

do

L

た

ぁ

る宗

取と

又是批 生草 ľ 教は 福 2 カン ま ら自ながの を る あ 10 れ カラ 6 3 なる宗教 る宗教 75 ટ 0 がいちち と心が 1 4 0 75 主 またその いて るる。 間如 南う 0 6 臭気 人与 話 H から 清ま が 間处 本资 清まく 宗教 な そ 物為 れ 力一 H 宗教 る -0 れ カン なる 人是 为言 する宗教家 6 れ を き 師让 ば 信光 は 6 主 そ 金雪 は る。 カン B なけ 本 そ 宗教家 0 清に 當 る 奶 カン 時生 九 U は ば る do 0 なら 云 合き 益熟 かい 教 本學 人公 0 -常う R **電** な 0 12 宗教 1 話だ は は 0 娟 V 人が変 do 宗教 ある人に な 73 を U カコ から 御二 41 きく な ~C を 信 利り V 3

ŋ ま 空る どん ば 8 よ 尻尾尾 御 な 7 な 氣言 さら ŋ も 细二 利益 ぎ な和き 利" が B 6 本 本學 ٤ t, 云小 あ 本當に 未 をう 其そ 小ふ寺院 す が 1) を 安賣 處 な寺 な が 神樣 貴 氣 神》 け たさ 真に 院で 角の た 15 くる L 御》 を水洗 0 0 ع 自な 今日の 本當 行さなか あ は 旨な E を of the 不 ٤ 金数 動意 神宗 111-3 當言 り神楽様 其在 な ま 力。 が を 神樣 感覚 75 3 7 礼 虚で 溝で 0 K 2 あ むし 生なだ -(1) 内多 17 0 理り ¥, る なけ 全等 に居る 社 解於 まら なけ ば な 2 出 忘存 神 -0 5 れ かい 3 7 出。 け ば れ れ 红 小京 は カン 0 減ら

を

が

٦

3

6. H 83

3 12 る

限智 來 貴など ま そん 要多 ねる その こと 2 ない 気も 世 か 25 红 な 3 3 宗教家 る。 0 な な れ 神 b 0 國心 宗教家 神な なら 神 0 ね 40 9 0 だ 題 父その な 廣告の を 0 あ カン 藩 17 賣物の それ 君芸の さら 1= 数 ŋ 本级 は れ な を す だっ 常に が Z -4 0) r は味 不少 る K か は 5 コ ふ宗 程是 人是 L あ 3 .0 そ 生い な を 玄 新常 5 0 7 を ŋ を き が ま 6. の宗教を信 カュ れ が 4. 宗教家 失うな 教力 易 得き が る 介·\* 知し ま き 人間に 红 意 9 た 6 0 る。 らと C 0 6 で 0 る余い み 知し 許完 7 なるさ るる 自じ 本党當 は 鹽に を L is ねる b ŋ 日分に人間 感だ な ょ < 與京 本當 な を なけ ŋ れ る 0 40 る あ 神常 6 0 な 神祭 る 人 0 わ ŋ 11 れ は 様は IE カン れ 間 17 から 本艺 阿湾酸発 ば た最も た な 内容 そ 红 が 気き ŋ W 神空 0 が

感な 2 同語 15 間 が は 九 1" 0 自分が ょ 15 資し なら ŋ す 格 本當 18. Ex 0 要多 神敦 Æ な 0 を清ま H B 愛恋 神 る 扣 73 ば 3 を V 見み 神なだ。 なら 0 力 出经 だ。 る 資し 15 行答 す 格か UNTE 我和 あ 4 0 を ٤ V は あ が ば 7 神 3 7 此 b V & L 要だ。 なく K 愛的 だし む 3 は よ って 神教 ŋ そ れ 仕上 を

0 L V. 太流 自じ自じ 自じ た。 ¥, は 日分差 分がん 分が 自じ 陽 th 分がん 分が は は 日記にそんなこ と自じ Z ば 0 光ののかり 0 ts 日分達は 自じ 後習らくし りに b には 足た 分が T.C 友達と ŋ 0) じどら ない 光常 足 15 話法 L は 何在 7 を た L る カン な ま あ カン 要 だ ts 0 6. 6 0 に満足さ 時幸 た。 6 た 7 7 即心 7 0 加几 世 L 5 る -K 太陽ない る あ 話法 な 7

かい

ば

は

为

ず、 分の光の 在言 まつ 7 わ なる える る 生 そ 自也 有言: と云ふ 萬法物 他 3 九 分がん HH \$ 7 0 はさら (1) 今急に わ 無也 今と とは 生 + 九 活 意 3 B ば 歳さ \$ 分》 太陽 0 味 まない。 太陽 そ 5 白也 問》 以心 省 0 本 分の 上の F 老 通信 れ 知し ち がも る。 が ij 0 AL がつてゐる、 大き こし 光に満足す 光にいたかり 孔言 ば 同等 to 必 まず、 15 つと L 時 -fil 要も て、 t, なく 0 光がり 最高 徳さ do Op L 去さる 問》 5 玄 なく 上がのう 2 なる は カン 出程 20 ٤ 主 な 生活に入 滿是 調等 ち 自し ま だら あ 15 8 L of B Jg. 好然に 自じ 和も 5 な がつてる 0 ね ったに 日が で、 な は < L てし 悠々 移 た 炒 n 質し 自也 标 0 6. き 萬光 红

事じ

70

6

カン は

君意はな 滿光 とら を氣象 だけ 赏与 分が そ 反か 少さ だ。 3 た 仕 れ は 0 4 真 面智 さら 知し 7 ď. れ Ĺ L は た 9 0 60 t 光に満 てる 太陽う を氣き 劒力 力。 白岩 ŋ ts れて 6 る な 遠存 れ 自し い気持だの は あら なけ な なると 6 ・だら 然党 と云か た。 Ė. は が 15 K 2 50 どう から そ V of the L. n な 350 れ そして ば 不 H 、本気に 0) 5. 0 な B さら 自し 3 2 だ。 3. L 不少 0 15 か 6 6 然がが わ 光か 身み L け かし K 2 -( 0 6 又太陽 我々は 7 興 0 0 っ to 分 な H から 云心 ま V だら 見や は 君湯 L 6 には 3. 味る 45 7 165 70 君達に 氣持 から F 0 を 2 0 光がゆのかか 境に 云ふ だ。 L 5 B は た な 概だな 得さつ 111-1 カコ K 7 力 は 5 3 意氣 入ら 界 は もら 足产 な ま 意った オレ 11 ょ が ば 太陽 太陽 自じ をよしと見 ŋ なだ自じ 知し オレ 0 ننه は 思報 分がん 0 0 ば 込二 れ B 75 な は 3. 又記 からに 分光 は 弘 ts. 0 T of 6. 9 0 とか そで 光に が ま 75 注答 た 2 いが 心之 が 水 0 0 わ れ Ł オレ

要多 自じる

した。

自じ

分がん

は

E

5

云

れたらなんだか恥か

L

い気が

は

前走師 より 0 病學 り同情が 氣 は が ま 厚ま Sec. 1 カン なく 0 た。 75 自也 9 分達が mil 病氣 は病人 75 10

か

\_

1=

75

る

10

11

が

だ。

だ。

晚子

华之

釋品

迦か

老子

な

オレ

It

自己には自ら進ん 無也阿多 いこと そこ は 當言 は 力。 15 3 本賞で 死 E & & 0 41 阿かかた 近んで よく見み 6 んで 病人を自から を信じ 死上 去りへ 信じら 佛ざ さら 관 ゆく人を 舞ら 誠を 問題 15 5 3 办> ٤ 7 五小 カン れ 」と聞き おら なへ ئ. 0 は な 慰めめ 話 普通 看病さ ريه 4. ると n 礼 をし カム ること る た。 の人だと とは れた時 れ 極い 7 樂に そ は た ヹ゚ は 0 は 图 慰が 殆に 他看 His 加工 W 7 15 は H 來言 前し 8 h B カコ 誠さ 1 K L. るら あ 病する る 75 0 大方便 話法 ٤ 0 だ カン は た。 3 0 なら 3 オレ 云小 人至 8 5. れ 南华 師し B な 0 0 75

ば 南华 旗也 救は 阿多 れ 学だ る 佛ざ C 世 7 5 云い 3 云つ ŋ が た 6 氣 10 15 れ れ

陀だ 獄に は ある Ŋ ん。 0 3. 或時、罪る 111.2 去 数 小萼 安心 神樣 入い ~ を 0 乘 난 は 生い B オレ さら Zah, 本常に きた なさ 般學 に 要多 的多 たら 2 れ 4 云小 んなたに だけ 4 15 カン る 80 0 し心が あ なる \$ 6 地で るの 3 6 7 れてゐる老婆が + i ta -0 偶なっ 其そ せら 目的 分 は 0 P 2 偶 す 15 處 な 像さ r; 5 \* ま あ 0 必要に 3 6 ま カコ 矢や張は 無情な 心學 ならい 寺 す。 لے 云 ŋ なった は そ が ts つ 南無阿には 人员 人 地ち 12.8 3 あり 0 人なく ないと 要だ。 によ 上えた 時 ŧ mi 地ち 邮心 Zala は 0 世

小さや鳥を色 快給っ 変きて る 8 -32 どん V 的音 る 7 0 ことを後 7 ることを感謝 711-2 に生 10 間 分がこ なり 3 間 易 起き びを感じさせて見よう 0,) 物為 を後 ij 話をし 白世 1 云 人間に生ま 悲惨で、 Ho 'n た時 17 あ つて次のやらな話も ま 加力 \$ 白じ る あり 愛ら 形や色、 があ かい は か言のよへ のでは の出来 ねる 短過 オレ 形や色の限り 何等の 人先生 一年程前に、 この 生き (3) オレ れたの 間はは 聞會 た。 多が 111-2 力の形や色、 人に を感 では 希望 ない 刘 自じ 0 0 、聖人の のと絶望的 分は どんな處か知 をさ 生い 0) 0 世よ 人兒問 たなく、 きて 訓。 が ٤ 人厅間以 無也 私 な \$ n 1 美が 常 111-2 北北徳 ははし 政治 人员間 天災が Z なの 生. 組 概が 不愉 生い 限等 作字 ま ŋ れ

思ひに死ぬ

方は

なにさ

つばり

てゐるかわ

んで

生きて

る

戸か建め

ない人生だと思つた。でした。苦し

さけ

なく

思なっ

自じ

分品

が、死し

んでも

生い

き

ちに

-

他に 地である 來なかつ 働ご 生かしてく から な だっ 聞いてい 感じ 7 15 2 あ たなつ 思想 人間とし ま だ カン な とだとは思 生か が 少さ 0 人员間先 ったが、 月じ き \* た。 ٤ と思い とが出 分は 思想 な D が オレ と云い たく思 を 出了 礼 何彦 は亡き父や 大間に 來 それ 生きた以 と云つてゐた。 か 白じ 私ない H 3 來 で 思なっつ る だけ 分には B 始は しかし p 0 い働きます。 役に 人生に 自分は B うに思 まら 0 な は 何德 生か 母性の 7=0 1:30 北海 自 自分が ま 分 力> 礼 ない 11 からら 分を 未練れ せ 何意 をも 為意 は 用で 白じ なかつたことを そして自 死し L 月じ 11 か人に 分に立派な人 死 ゆきたい 82 自也 分 炒 4 0 82 問党 始过 は心残り す 分光 きら たも 元気気に 何と まら 分達が とは ても 0 もこ と思い 腿 HIE 為京 0 t 出で IJ

ŋ, 末時席 時をに、 を 得る 内容に ために 7.0 時かけ 田岩 He 自じ 心とを るって んなこと 提" 日來るだけ、人間の爲に働き、そして人間と 分が + ま 下台 山路を歩き を感じら 家公 15 B ある 5 本常にな 八人な 新のの 働け オレ 働き お役に立てて オレ 60 た。 な る人間に 自分は ハ々は きま を考へて夢中に歩 し涙が から 6. か 私公 なら 氣持 自己 私 80 少し行った時、 自じ 燈火 0 隨意 分览 分点 生か だと思 H る 排影 いて所つ 地市 地上にある、 がく 動き物ぎ そ 生を がもれた。 で甲斐を 分は 下系 自 0 日分はさら ŋ 時分が 自 だと れて 7 生を少さ ば思ふ程、 戻す。 思なひ されなこと 為に 人兒間以 た。 與克 町色の 金剛石 11 T 白 人にと 人などで 庭 分は 淋点 思想 分は 6 自じ 16 旅行 はく 一分の心は あ ŧ た。 使品 自也 人院 カコ を本 愛恋 だら 5 や金を見る ŋ なた方 トさ すると を 変を見 幸福な はそ から の御役 13 を、 の心の 自分が 生い

ずに を思す れて しさら に 見<sup>み</sup> と 歴が かけ 15 くら に同情し 徳の て 11:3 から 君家 0 或人が師に云っ るた間急 たさ です さら だが のだ。 足た 理り -不等 ŋ を 窟り X. ねる 為には 味っ るかっ お君は不幸。 た後で眞理 耶" なさを感じ 2 1) 自じ 3 を 不幸な人のことを考へ B 美を見る L が居る 思意 感じ 分次 瞬間に とまづ 3. 0 は いただらう。 を 見<sup>み</sup> 感じら なく を食つてゐる人のこと 君家 7 i. ればこそ、 のを なけ と思な ル る は 配 ことを 不多 接 な A 11-2 幸雪 折角面白 配 る れ 耶" だ。 0 れ 4. る な 旅さ 神を見る、 ない いと思ふ ば 次の B いでせら 知し のを見て 不5 0 のを食つ とを言 言葉に 幸か 6 人是問 降間に自分 ことは考へ 0 な な人のこと れば、神 IJ ことを いことを カュ 3 とを見る ア その ねるなど どら ね。 V を だ 红 きと らっつ \$ 77 ね あ B を な

> に正義 れたよろこびを感 なけ な そ C 知し 4 べつた人で 0 な 眞理に L れ 時等は け そして は何だば し 生活を送る氣に そ そ 擦 多 なら なけ れ れでこそ生 あ 0 L は た時を 美艺 ŋ をすてて じら が い。 apo たが は真然 なら 神なを 和 理り き即が れる なれるの B る 0 見得る 神なを 0 あ 下斐を得、 だ、 だ ŋ を見なけ 美を見た時 け 本當に感じた人 が さら 時は、 1) 22 人間に生ま がたが 少 L れ を 7 ば 本常 ts 本 がは美な 4. 45 H

からながらいからい は日代を ٠<u>٠</u> 光彩 H 7 た。 田で あら. ね な 丽山 をぢ 日与くな た時 しか 來 红 18 カュ 出 して ٤ 生い 前几 6 人院 る。違る 種語 11 云いは 出。 カン 種語 力る、 如い 正言言言 3 次星 0 は 们办 間なた 礼 あてて れ do まだ真な 相影手 なる る رج た。 なの む が、 · 5 は を得る 或語目で 時等 上とは話がは なことを云 野理には遠 は 3 日与 心が掛や 虚態 TI 光彩 自じ 分が か必要だ。 をだい ひあ こととし 神紀 好る 11 人的 がって 视 習骨な Z. ま 1 礼 を れ 人ど 師し 3 -だ。 な 認め をた は たは 力》 ПВ ま V

ŋ

ま

ŋ

御問

真り理り ま 起 ぢ 理 が 照で れ 0 ては \$ 人生に 0 を 通信 C 7 あ 5 が ょ 0

> 真は理り 入いれ 部が ろ t 野理には道 を 0 4 て、 自じ美さ 現意 我常等 は を通り色は それ たなどが れ 徳さ 的主 を自己の愛を通 0 價值 聖人 物體が日光を受け 强に 6 4:5 間 は 人厅間 V ; きて 迎じて生かすべ 絶当だ。 的な愛を通ら 助 け を ろ

借う 時に生か あ 0 W ガン 65 17 真型 人员 古 のこと け れ な 貧弱 B Ð TS 3 なく K が で、 本常 立た 共子 Z なる。 あ 處こ 0 0 0 主 < 10 15 内容で ことを ŋ L あ 人生は永遠 真り ては により ŋ がた味 知し 人間 最もと 所言 がない。 0 40 が が 本當 の前に 小点 つけ 我常等 人生には ない。 だが 世" ことだ。 その前に 色岩

は人間 仕し き 稿 吾記令 人們 恶 ったひと -0 な あり 々は が 力。 な 0 概念で生 のことを見よ。 氣き 人間ら 0 毒药 72 なこ 人员間是 を通路 5 云ふ話をしてゐると淋 に生ま とだ。人間 た眞理にふれ 変想をつい れたと云ふことは、 そつとし 生き に愛き 來言 カン 想をつ 7 な 7 しく 人們 人だだ かし より

身みを 神会元と様をよ 心の清まる な人間 私なは を捧き 人 問党 を が に居る 似はそ -0 出汽 君詩 B 月と は げ L 0 神様は 洞沙 して 穀と K を た 1) を 0 住ま 思想 世 1 人员 時人間 樣 心なる 企業 考力 < らんがて 物息 を 清き心も 庙中 話点 を なり な K た 0 を変き 人間の 心から かをし 君該 私なは よ まいい 家兴 仕 必 に寺院が存在 付ふ處には必ずななないない 化き 開於 私杂 と神な ため む に馴な 要多 0 利り 正と神様 話が 人公 神統 はし 0 t をけ 自 力》 力》 0 時年 神様だ。 分光 b な を れ な れ 人是問題 を汚が K その 社 が 0 ٤ 知 0 10 たら 不がなこ 人员 內容 る調整 + ょ 8 家に 時當 礼 20 た 人達に 話 神流養 の汚法 8 7 つて る。 Ts. TJ. 私 樣 而をし 我想 本党 不必 れ 少さ は 0 2 3 40 o 神 今時 元は 学う E だ。 は カン なす 0 n な 名に 私なこ のら だ。 耶塘 たる あ だ。 私ななな 知し -4. 自己 知 ŋ た 2 ぎる。 な 3 力》 C 罪ぎ悪や 記書 からず ちに ŋ 分点 君家 自じ 私於 今には 處に B ょ 7 1 X, 神様 r 分 家公 はだ 私な た 计 達等 力》 0 0 ムを 私 1 神様 分別 L とん でい そん の名な そし 神様 かい 6 神学 7 0 ま 希き 少さ 11 木き 飯岩 た。 そ れ 知しは る ち 浴じ 二度目

れ、 さら さら れ 0 な さら 753 れ W 0 私な 3 一大ふ人の を 6. 17 0 云ふ人 失己 0 4. 0 云ふ人の為に 3 は な 人間 B 自じ B 豊か ŋ 54. 分光 わ をう 福二 兄弟 がルサ 九 問党 0 17 U は L な 10 を 自当 界か なこと 7 カン だ。 生 红 分え ŋ 3 0 15 れ W を た る 0 红 小さ る カン 力 澤空 2 3 オレ な IJ な だ 17 た を 40 柄さ カ 4. が y, 志存 6. 25 \$ 3 が虚偽 0 15 気で チ 始也 礼 あ 兄弟に -私 まら と思想 出 其2 5 300 な人 弱 7 をし 來 處 は 人写問題 は 人後に 信法 たい ٤ 私はは だ ľ 17 4: だ 产 私なは 1 7 るない 生き が 取货 な なら オレ 神空

集合於國政 加山 0 は な仕 さら n リット だ 事 L ヹ゚ 2 7 だ た。 は 0 あ た。 實際そ 時をに た が 聞書 は 0 容息 · 持治 き 手でも 院兒 は あ は 5. 0 部 10 ٤ 毎きいき 行 -) -

0

說

教

は

洞宫

に愛き

3

オレ

る

者も

」と云ふ題だ

本党當 Mil 0 11 設は教 7 1 を 0) を直 時 がは一接ぎに FII 9 窓ら 香が感光 は ななる 3 13 想信せ る くさ 61 40 17 111(30 蘇 骨清 オレ 折き 0

俗言

3

b

を見み

1116

45

な

カン

内意

15

な

\$

切

な

面替

所が L

少さ 人

な

がんじゃっ

食物

的

損元

を 4.

な

薬に、 3 る。 だと か 云は 7... 感觉 れ 神歌 出 心上 れ ٤ 4 同意 る 上えたも あ 深刻の 生々 さ 感心 7: L つ た 言言 L れ た た。 人是 11 何處 班り 子二 想等 か カン 的音 6 以上す

をさ 师上 礼 12 神なに 愛さ れ る 者为 ٤ Zigh, -3-題言 C. カン う I'v

を 進べに 山党 思想 幸雪福 樂? 的言っ 身體 彼れ 許法 8 起む 得之 111-12 nf" な た当 愛は だと -) 界か す 離紅 7 加色 に二人の 働は から を よキ 好光 を 产 あ 五い 巡 0 易 き 4 は 愛恋 そし 波: 0) 學 3 た。 子儿 為高 H す あ 問为 0) 働業 來 る 易 y. 他也 き 人先問法 その 樂元 心人は な た。 使か 73 A 弘 あ B 間忧 4 -) 9 から 我拉 入自 かい カン だと てねた。 がか 7 他以 情心 た。 そ なく 主 HIT 0 存意 た。 思想 身为 7 來 £" L だが 人生 11º 2 れ な \$ 13 か L 真儿 は 自当 カン 人は 2 カン 内息 理り 相帮 分差 8 111-6 わ る Li れ ri's を 手 間以 を かい オレ は 企為 見って、 正式 を人間 幸福 その 8 op 自 何等 女をなな 5 に地 分 人全 だと カン 17 دع 澤安 位る لح 世元

さらは 10 3/2/= 思蒙 ·L ひま 7 思想 MIL る は今更 自じい が 気に貴い 分が 出 カン 來 は 涙など と思っつ 1 5 なが れ L 5 4. うさら 1 思な 去いつ 3 君蒙

41: --力 Hi. ヤ 院を師し を を 水 人の 力》 院は 0 0 熱心な弟 った。 たり、 のに H. や、勢力を 企数が 自じ で、 し少し淋し 分差 とを本願 0 いつ たく 木を切り そ 時景 オレ から だ を寄い カン と共には っつて、 力意 は 其を 0 しい處だつ かをあ 町書 0 一處で は 宿を 住墓 IJ た。 前に 自殺等 た。 れ せて はっと は 2 で れ そ 加山 があった虚があった。 る L 0 Ł 大荒工 師し て自じ 0 Ł っった。 小点 其之 日分き を雇い 3 出。

> だら 分点 た。 が は 矢服は る 0 共产 上之 處 Ð 云 御がは 師に 红 1+ れ 料品 佛ざ 迦様を た。 地方 「そ 0 ريه 像さ 前二 5 オレ が かた 祭 Z. 子-= 深げ 供 す B なほ カン あり つく رتم K 7=0 智以 17 頭貨 た 慣 が 自じ が

た。 その -4:10 院グで 加心 は 有: 月音 度と第二 日号 145 話作 を 7

れ

時等集ま 出作 最高 した。 初 好步 つま の話 7-の話は寺院に就てといりの話は寺院に就てというの妻もその内の き 人が 欠账は 加益 11 1) 白し -) 分流 た。 潜荡 の何年 Z, di 45 人だ か達し THE へやらな 話が ď. 加山 をれ 訪 だ 助 11

> 0) 1/2

け 75 から きんの 小さく 不 仕分. 0 私には たてる カン -) 不東でか ない、 L 家やで 助力で L そ 4-る 0 和平 1 0 ٤ る 7:3 家以 力 言とは 神能養 口多 男な に能信 末等 で 0 にだけ 容如 建てる 葉 が出來たら、 0 はい あ 6. Ł 家に 神樣 併法 0 5 6. 1) 神流 しこ を こことが 0 神 6 7= 1 本党 B 樣 屬門 6 0 6. 容 0 0 L E 神ない 家に 61 HIT 家以 な 自也 君蒙 來會 0 を 4. 日分が神様 n, 神様の 家 it す \_\_^ やる。 私たの の心に 軒艾 我なくは 處に 神か 6. 0 方で気が 家に 家い 7 たじ ~ C ے 神様 しした 私た 10 る 8 杉 \$ 0 だ 家兴 家公 6.

> 7 3 れ d.

が

人厅

間党

0) 生

内主

物祭が

域な

張は

1)

す

りぎる問人

内京

神様を

き

6 0

れ

ts

はそ

オレ

を

が

るら

加山 礼

> 時意 不

3 家

親切り を

な家で

7

カン

飯。

心よく

泊さ

時等

0)

を思ふ

となほ、

さう

云心

当寺

思想 ろ

3.

て自じ

分

受け

恩於

小意 をたてたく

兄弟

3

たく思った。

しるた時に、

一日旬の

食

時があ

3

前

さら

建て ない

と思想

な

へをと

8

る

0

月岁

的言

だ

た。

師让

放生物 っった。

L

カン だ か **,** , 40 カン لح 私教 I to な だ が 6. た はし 私於 6. 0 y, はよし この 私ない 家を IJ 至 だ。 我沒人 な 家 望の 神宗 を 24 7 11 自也 0) 感だ 1= ま 分光 家を ま 0) だ お な 利己心 私力 如心 6. L まり の力能 け 役之 は 玄 W 반 7 力》

ع 私なはな す、 しって 40 な を示言 电 ま of. 神宗 は 20 ag. -- F る。 私なが 私心 ょ 好的 0 红 れ (') を人間に きか 家 な 0 0 だ す 0 地上に また口許い 0 旅 8 かい 6 L 神様を 人にと 沙艺 私な れ す な 力》 た 無也 なす 私 はし が、 から 6. 神の 横領に 旅行と 0 ٤ ょ 知し 耐かや 神様 がぎる。 心色 知し 1) 元 ij は、一つで して 家を、 とは往々あ -家公 is ょ U 0 ない處にさ 佛とけ 15 人院 は 红 ŋ 森芸家 なく、 少なす 6. رل る。 泊るに家の 0) 家が澤直 夜中 0 0 深流 家に 6. 0 真にる 宿を できる。 本党當 6 11 少 y, ねる。 カン あ 私もその 淺意 とあ つく あ あり お 0) オレ 旅ななと 6, 神 た る ね 慮なく 方信 人是 カュ が 0 人是 旅行と でを示し は V. な 家以 L から だ 6.

きる 今安 細電間児驗児 く思 0 111-2 が i. 寺り \$ 0 院をは 家を神様に 0 必要が な z 自じ 分には カン 0 たく思想 私 少しし は 李 だがい 恐ろし てるる

て來

日が出

それ

は

つなり

ッひどい

信》 は カン がつ \$

仰穹 小さ

0 L

よ Z.

わ K

かと、

徳さ

足た

0

ŋ

な 75

3

を B

あ 0

0

晩心から

めら

0

6.

可か

常にさら 和わの 不淨な心を自づともやし き のでに神様は きられる瞬間をも しどう 平氣な人はい き涙を下さっ 为 をせ ものには神は 0 He ようと心 ij じく 純粋な氣持で生きなけ 水きる 心がけ さら云ふ人はよろこんでい すべ 85 あ 神公 前に恥づ カン やまり、 たことを後悔し お た注意をし、 門の前に捧げ 7 見捨て だけ がけ 0 人に出來るだけ 跪 なけ たなけ 下 H きも たに ガジ 人にした悪 カン 3 出で 美しく れば L つくす程本気に 田來ると、 生きる 分の罪を忘れて 神に愛され ます け、 ればならない。 0 は恥ぢ、 隣人と出 神に愛さ なら をし 红河 自分の な ればなら 直 勇氣を 厚意をも 心 いこ 神なは、 さら心か 0 心れて他人とは再び 今後 來る いやまる ま オレ 政教々に 與点 もし本法 なって いるも 真心の 愛さ Z ない それ と思想 れ ち だけ 生艺 -0 師し Ŋ 癩

或智 さまが愛してゐて下さる證據だから のタ方だつ た。 處に一 一人の を食が

反感をも そし 勿言 病 論う こてどう やうみ ٤ 11 だっつ 8) てあ どろいて、師に ま た。 げろ 僧侶 夜 云つ カン op 2 開き どり 0 を請う Ŀ 3 を 知 つって た。 5 步 たた。 部门

清本 d. 他な 施し の流 團た しらつつたら 川関を出 云つ 砂 ま 俺は 杉 客の蒲園で オユ る から

気が 若者は躊躇してゐる 類言 あ 1 机 とで十分に消毒す しない ならお客蒲 ねた浦 圃 團 西だと思 0 8 6 つたら、 7 7 4 5 お お客は 7

た。 すま 翌を 日ら 7 師しは は、 下言 カン 師山 前に そし ねろと云った。 11 オレ だです」 it 自分の 若な 7 自 飯管 7 あると云ふ から立つて、 消毒した はま 男は禮を云つて 類病人が 茶碗で その なだで 男は せら」ときか 飯を食は あ 師し Z ٤ は ~ その 少し 早時 0 で、 す 水がた 男 反け 男 及党 ナ つて 7 L ととを 15 まし の流 0 7=0 平等 オレ 気で 行 に云い B そして男は モ 関な なる 自分を消毒を 0 0 どうそお 上煮 15 っ 12 た。 た。 はな 上点

は

聞き

て師は反 達物の そし はかう云は 碗欠 若者は をつ 問には カン 默 U, れが人々に れた。 その 皆然か 自じ 話が美談 分范 は ねられ に段々公然 1111 敬 園と とし 3 15 なか オレ ね つった。 た。 ٤ 7 私堂 3 カン れに就て オレ そして自 た。そし 7 れ 師し

见<sup>み</sup>た 分が救さ より 自分は のでは やらな氣 からい でも れて そのことをむし 「癩病人をとめ L たが、 て来き 岩沿 ない。 あ 0 なし れが心 700 たわ そ な 病人の 小さ たと がした。自分はさら れ 6, 自己 自分の決心は問 決心が强まった。 だけ lt -C: L. 分だ 分だは、 云ふ時 0 -内部 カン いれる資格 くる は元と 出來 でし笑談を B が は決して、深 ろ た 患者をもてあましてゐる旗を ない。 てねる にして H ル 0 0 事 分え に自分は戦ひ ぢ ŋ を ずだ。 7 小さ 正常 取柄だと思 カン 0 おる。 おくつもりだ つくり を見た時、 まっつ 1 い決ち も偉くない。 の寺に 思なっ 殊員 に自狀すると、 自分は、 L たい為な 心是 患者がそれ 7 たこと あ を でと 游 を つてゐる。 す 團是 たつた。元と たてる ど 劫ば にとめた 8 自立 を恥じ ま 主 自じ のこと 派病を た 決は心 自 から な 分変 分范 時等 -恐密は

なく 來 盆幸々く 北 な 7 人是來意 ま 20 神なも 愛さが る で 0 ち を 15 红 ¥. す 淵湯 要含 ts 神 L 0 to 計場 5 な n カン 身か か カ を カン 雁 0 け る 为 4 動だ 书言 抱 を 望の ナス L 所言 人是 ナ 3 n あ 的。 彼れ カン t 主 通点 ば Y 3 能 L H 必必 は常常 神 得 0 z たり な 人公 彼常 わ を 17 カン 幸 た。 要 思蒙 は は 4, は 6 を H 運見 間灯 存 200 來 知し す 體に 7 力。 1 た 3 る 在言 自じ カン 社は合か 人とを 痼; 感か 面や れ れ る 面外 75 得为 どら 分泛 人とか 1) 1 7 ば を は 知山 ナン to 8 癪 40 1 る人言 分がに 彼乳 人与 7 7 6 6 る 間を 力な 12.2 るな カン 神智 くら 102 0 なる 6 奴と 神宗 0 働 だ。 た 要多 -Z 存 た。 力。 ŋ か 0 隸 足た 170 1旧-보 爱 が 73 在言 零 幸珍 1) to 仕 0 60 0 自己 他た る 17 から 7 -0 以い社は を な な 縮き あ 社は上はす 寸り O から 分だ な n 會 力 7 -かゝ n 人間 人至 多 以心神為 C 3 派法 口车 な 6 玄 0) そ 5 7 0 上の 何を要す 他以 名學 何等 かぶれ る人な 8 カミ は 1 it 712 認さ 神なる 社会に 金が 彼如 が、以記される。 人と 云心 F 7 红 η だ & 8 カン カン 7 ほ 出電 出電 神家 を 5 は 7 ٤

人ない。 鹿がに 御お 11:1 思な 0 は 事を さい た。 た が 0 行宫 嫌言 る 平心れ た。 事是 役智 動きひ 力で 時き誇ぜ 時手そ 事じる 0 る カン を る た。 遠多 職 あ か た。 付 ŋ 家公 3 n 1 は B 0 損元 立たて 慮んりよ 彼乳 な で B れ は な 为 自 を L 0 L 感じ 分范 加多 そして 1 た あ た 2 0 75 は 出空 思想 體に自じも なが 5 ば た むこ n を 17 0 あ 0 カン IJ 來會 -Po 分がに を #1-2 は 耶 `` 75 李 人 75 3 2 彼れ 5 る 力が変に 強むの かさ ٤ 10 人与 ぢ 0 不多 た 7 0 は 世 だ ん。 理り 間如 彼乳 氣意 す 人な J 5 傳記 快场 de H を 見み 2 思想 思想 持多 细节 当 7 力 0 館沙 自じ \$5 E 彼和 思お 11 る 於は 知し TE 7. ď, 0 あ 3. な 0 單分 與点 り入る 什儿 分え 名と 思想 は 7 L 7 な B \$ こと ŋ は わ は或著作 37 間が 戸グ 彼就 事 肝烹 感だ 1.1 が 2 3 る た れ K) 生 下差 自也 神なに た 0 を 2 だ 15 は 心是 7) 0 .S. を な 介 3 力力 分泌 0 他也 足を 生い る Z す 75 た。 B れ は 人に親 れ等 彼れ 新治 彼乳 当 等 た。 を あ 0 跡之 7 6 D. C. た。 计 11 を 0 だ 仕し 0 す 杉 事 他以 自也 話だを HIE でによ 彼常 ルす 助车 る が 3 告答 t あ 自じれ 人と切り 分范 快色 來学 5 け ope 彼れ カン 11 L L 私なら れ 分だは 樂 時等のはか 人なべ 多智 息電 -てる 6 き 0 6 75 下龙 私 小点 馬はに 不多 3 12 L 7 を B 3 65

信

ľ

ま

世

から

を

U

化

信比

3

る

6

から

办

御酒

間常

0

からに見る 様能に 人と 人厅 薬ば 配は間にい。 10 3 神な ŋ 生い 本 63 を な おら 師 愛き す 10% IJ 人で 7 0 な オレ は を を きて 40 は 愛き 自じ生い 神なに 運え B る。 2 は H 力 L 43 れ 自也 分言 t 損力 当 00 が 命 な K W れ な 神なに 人是 但也 分龙 愛さ 悪物 ŋ 1 3 L 力 な を を 0 人とな を 幸雪 働性 人を 7 B 机 ゆ 4 他也 愛的 人な 帽で き 下流 人是 悪な 0 た を 60 15 ば 福き か 0 5 力。 は P 3 t 3 ま 0 を 75 0 な 人 B 私なは 3 ŋ 人に を Ł な す Colp IJ. 0 つ れ れ を と計 見てい 世上 \$ す 3 4. 0 間先 7 to K 0 な は ts 3 る 人是 私に 神智 的言 損る 40 L C 4. あ 0 ざ は、 自じ ŋ は ٤ な れ は ざ K を は 融合に to 分差 馬ば 兄弟 真# 缺过 7 5 す 他也 8 B む 氣章 断に 己かった 庭かに 人公 0 心を る が ٤ 3 御二 が 弟だ 北北 神なに 神様 る 正な なけ 变 人是 人學 -0 を 座さ を 心方 点。は 見み 不通で 見み す 7 な L が 生 出で幸か 元える 成芯 ŋ H tu は な ま 8 力》 人是以 心 は 心なか 功言 0) 力 平心 愛恋 來き H れ L 75 氣意 る人など 零品 0 5 ば を 0 3 な ٤ れ 於 6 た 6 ず、 御問 が対象を使い得を 自也 ば 3 を け を の云い でらんなない TI 0 れ 6

75

T3.

は

望空な

0 つた。 自分は満場 自宣 だが 分方 8 其本 泣な 05 虚に黑い影が動 V. 人が師 た。 そして ゆう言葉に 師山 の為に虚 6 7 動2 る カン た。 3 れ さう 自分達 たと思 思索

はそ

れた

氣がつかなかつた。

ると思は、 やな顔 た 又相手の僧侶 ゐる人にそんな投書をして ることに潔癖だつた。 最もつよく に師を最も憎んでゐる 心はれ ば、 人は居なかつた。 のことを 敵を悪 殊に悪口 が 思はれた。 をされた。 た。黑を黑くする篇に白をつかつた。 力》 人人情 しそれを堕落し 師はさう云 口さ きも の私行を知つてそれをあ きりとほ ズがは 中 した。 なく誰に たや 弟子をして自分をほ V 3 たく だが心のよくな れた方から見れ でぞ不愉 3. 師し L 5 師礼 僧侶を破戒の僧侶とし 8 カン かしわかる人にはわ た僧侶を攻撃する為に 6 K ない腹をさぐら はそれ わ るる人は 處によく 相手に やし 映を感じてゐるだ カン そ 5 い人間に思い を れ な ととら 知儿 はま なか 人が 出 つた時 入り ばくやら めさし、 こだよか れさらに のが見る いった。 れ 新聞 思むひ して はれ さら 殊記 カン

> らうと自分達は思つ た。人 もなくは なかつ た。 内语 々そ れ を心よく思

3 た。 0 0 なかつた。 た。 70 或る日 と師 な を その夕方一人の女の カン して見せると云つ 手 つった。 晩とめ 斷 若者が用があつて一晩不住の につげた人もあ 0 るべ 僧侶は 一二週間は何事も きも てく は沈默し 0 れと云ふの カ つ 7 7 とめ の客が ねたか る だった。 3 なか から用心 L べきも あ 別に氣 0 0 カコ かし今に仕 た。 師は 時等 心する 0 か 旅行 が はまよ わ 0 あ ž ٤ 返か 8 0 れ 40

に決心され そして何ち た。 をすつ たづねて來たのだがその人はもう居なかつた。 ろり 1 是非とめ かし はく 力》 門處にも泊ることは出來ないの ŋ 師し 札 信じ /x は めてく でけて 断され 5 ることが れ 九 な 3 た。 嘆願し 7 女なななな 0 た。 HE 來なか た。 とほく だが 師は から ٤ のだと云つ める そ た。 の言葉 或人を 何得

る資格 かと ことを女にから云はれたさらだ。「私 んやり立つ ろと云ふ。斷つては 女の話だと、 7 \* B 断る資格もない。 何严 か考へてゐられ 師 たさら は當窓 氣の毒だと云ふ。 だ。 3 私の不滑なものが 師-れたらし は あとでそ 断らわ 力。 には べつた。 私 0 れる 時毒 はは ٤ ぼ 0 0

B

は出來なかつた 扉を には でない れに反抗す 1= 清なく 75 L 來 かも知し れ 8 た ない私の心に 切き なか 0 りい -ることが出来なかつ つった。 れ は ない Ł な ぼく歸って には神様 と思 办 は神様 3 つた。 のお答を得るこ 4 ゆく姿を見る気 ともかく た。 何つたけれ

たが、

さら

断って

日分を誘惑

見た時、 た。 と思想 た。 師を一目見た けないと思つた。 で師の一人切り ことを長年の經驗 る誘惑出来 ますとも、 してるダイヤの指 た。 たが は 來たのだ。女な と云ふやうなことを云つた。 女は實際彼の僧侶に れたことが策略に落ち 今些 男と差し向ひに それ た。 腹片 女は之は一通い芸様 進つたどの が立つた。 來き なら出来な 何您 と女は云は 時に、 Ł E カコ 話場 論をよこ で女は信じ 男よど この人は誘惑す 出來ない 4 かつ あの人だけ なれば必ず添感が し飯を 誘惑出來たら何でも 力士 ない 晩をさがし ŋ たのまれて師を誘 け ŋ の男ではない 0) た わけにはゆかなか す 6 出だ 力 七月き 女は出來ま 力》 36 ことは 前での一 さ 0 ととは つてゐた。 たが 嚴力 れた師 ておた。 元い ることは 0 な ある人だ いと思っ 番大き いと云 知し 日台 0 がつてる 感感しに 70 やる」 それ を

新な カン 0 どう ٤ な でく れ 恥得 カン L

6

天元

を

ま

the car

0

仕し

合旗

尊ん

-

3

8

0

安

. }.

\$ つ

合せ

7 敬以

他は感沈

後でつ 9 治せ Ø> 力> 教は そ そ 1. 0 師し れ れ な は 次至 は 0 度と 記さな あ 0 日め なぜそ を 0 0 治せ 3 が 力> 教は あ で、 れ 0 が最後 7 るなど 同等 20> 時に 計数は 徳望き 腦索 そ 分多 れ が最高 が 力》

師し は 一本語を 造 ts ŋ しと云ふ 5 不少 0 れた時に自 だ 0 11

2 8 7 8 は 0 仕上 TS 11 ルす -0 合品 化上 困 米点 合は \* 43 が 11:1-あ 化 な は 什儿 弘 生 は仕! 化上 n 身がらだ 合語 3 B 合品 た。 住7 だ。 仕合せ を だ。 世 、信念に苦 to 登るし 第言 自由 に家 H 金持に み或は る 力じ 四と思想 が Z. 分泛 あ 0 i たって ŋ 嫌言 心の 任 多 着きる 自じ 合物 5 11 7 部 れ な 仕し ٤ が を 4 を金むい 合語 持治 本 ち 企物 仕しの合語は 15 17 なく る 6 な

よろこ

Ľ

る

B

仕

4

美<sup>ひ</sup>を

感じ

胃る

せ

0)

15 0

し

てく

なし

私なは

その 神な

為言

ts

た

0

前章

る。

世をに

かんと

仕L

せ

な

0

こてく

れ。 る

よ、

なっ

12

る

٤

れ

出

る 人だ。

力と

とを切に望れるは、絶ている

40

所い

\$

だ。

總之世世

人至

が仕し

合品

步

\$

0

110

分龙

一動等

に強

主

が死り死し

7

神な

2

神智 生い 数

を見、

小さ

LB

磯点さ 一身意

ず、

耐な

の愛と人 展光

Ł

自言 恋

8

理り

向記

\$

任 合語

合は

脆病で

界か は

の人と

よ、仕上 の上に

合語 F

步

0

৾৽ にがる

私なは

報

\$

のは

化 る

台は

だ。

親

0

平分和

なも

私はは

新る

その

シ 努力

悟管

ま

がない

11: 用意の

合は

人为

んを愛す

事を

He 切些

來き

は te

0)

は

化

合語

私な 為言

11L

その末席を汚

す

25

世 深道

他な合作何き人とせる 力是 心でにのなな を改めた 病"。 だ。 合ないも 步 だ。 仕L 人と 合語 だ。 だ。 \$ 田旅 心气 あ + ٤ だ。 だ。 0 らず 0) (2) 子 は協りよりより 表な 他は仕し 浅葉 後言 だ。 な 0 7 る L. 天命を 怕的 奴隷い ことと き種な Bo 熱な お ほ あるも な所 他なち 人の 合意 ts 出 心是 73 人と 命を 來達 の強い たも 10 0 を つ \$ 世 な の心 HE \$ 幸等 4. 吏 V 以 ま 0 は党は受す 水る 心にふ なら 7 ž 福 0 カン 上 0 0 と努力す 心なの 隣と た を 7 K す 0 4 0 望の 红 5 ず y, な 0 弘 む のせ ٤ は れ 腿。 れ 化 す 生い す 80 弘 f 0) 一分なく 合作 化 は 3 る B る 0 種品 5 0) を L る 3 合せ 仕 it を れ \$ < B 世 \$ do 合は 生人 だ。 红 仕し ま る 75. 0 0 W 0) 0 合語 \$ It 11 け 任 4 ag. 6 Ha ź 化 仕し る 化 L \$ \$ 善きこと 合於 11 合語 カン 8 たも は 忍にいる。 せだだ。 企 11:1 は 4 げ 世 だ。 0) 0) 過れま 11. は仕し 合は 仕合語 化上 Lt 0) 合き 努さ 化 は 世 0) を祭んけ 竹じ 生きて 取らと 克<sup>か</sup>て ての人を仕合 と経常 界か だ。

化上

合せせ

な

は

前

世と共

0

為に

き 0)

同等

胞は

0

為に

死

2)

76

0

生芯

金肯定出

來書

る

g.

0) は仕合

世

己を

生"

力。

-년-る

3 8

は

仕'-٤

合は 小意 とかき だ。

せだ。

死しに

打多

愛恋

He

來

0) \$

3

た 10 敬い 命管

る 潮温

\$

0)

は る

化

合は

中 は

\$ ٤

0)

すす

0)

He

來

\$ 仕 は

合語

£}-

0 寸

運和の

T W 為に働いるならば た 人なぐ \$ 0) は 3 下な あ んだ。 た。 お頼ち 師 B 0 みし 10 には 7 B なきさら げ

仕-

合は

幸

福

をや

きもきし

全力を

用汽

切

れ

毛

は

1th

合語

人力を

か 弘

る

のは

1th 仕

合は 合語

世

だ。 だ。

技

0

とま

to

4.

b

世

心

が

しくなけ

九

何意

4

を る

\$ 8

死 だ。

んで

人人間

だ。

作なさ

8

そ

恐之

力と

分を

生い

あなたにそんなことをたのんだか知つてゐます いた、 開 でくに は およびません。 その人はなぜ

「知りませんわ」 の一生を傷つけようと思つてゐるからで

れます くならあなたの一生も随分くだらないのね 「そんな ことは 「なぜ傷がつくのでせら。そんなことで傷がつ い」ものになればなる程、小さいきずを恐 ありません。實石でもなんで

釈迦さんの像と、あたりの空氣がそれを許さない。 \*\*\*\* てゐることを感じた。女は泣きたいやうな氣に なった。反抗しようと思つても、 女はそれを聞いた時に、心から自分がけがれ 師はそれに気がつかれた。 師の顔と、お

無きず を美しくしておくことです。 それがあなたの本 傷をあまり つけることは恐れます。私があなたの顔に少し 「寶石だつて寶石になるまでは、 はどんなに小さくつても氣にするでせら。 もまれることが必要です。 いとひません。あなたは額に出來た のはありません。 職だから。 研かれないものは 私の本職は心 だから心に傷を いくら 初めつから つでもと

> うに、私の心や行ひにあざをつけるのは罪な ことです」 つけるものは罪なことをする人間です。そのや なに怒り、なげくでせう。 でもあざをつけたらどらします。 あなたの顔にあざを あなたはどん

それならば、変は、 安はおとなしくして、 こゝにぢつとしてゐます あなたの御勉強の邪

魔はしません」 師は默つてゐた。

云った。 出來ない。ともかく暫らくして師がふりかへら れた時は師はおちついてゐられた。そしてから こをよんでゐられたか、それを聞くことはもう てゐた。師は默つてそれをよんで居た。 師は又机に向つた。机の上には聖書がのつ 的はど

なかに入れば悪い人ではない。誰だつて愛すべ が出たのは私の知らないことだ。あの人も心の 敵にしないですんだのだ。 る。

坊主にさ

生れなかったら、 も憎んでゐない。むしろ氣の毒な人と思つてゐ 悪くは思つてゐない。 つた。私は決してあなたが來て下さつたことを あなたが今日來てくれたことは 面をもつてゐるものだ。私はあの人を慣ん 私はあなたをよこした人 新聞にあの人の悪口 あの人は私を 私 にはよか

の人はあなたの思つてゐるよりも ではゐない」 「姿はあの人をちつとも愛してやしませ

あの人を告おそれてゐるのです」 人です。あの人は自分の思つてゐるととはどん あなたは用心しないといけません。変達でさへ なことをしてもやらないではおかない人です。 「私はこはくない。 あの人は私の心をどうす

ることも出來ない」 ですが、 あの人はあなたを殺 すことは 出で

う決心してゐる。私は自分をあるものに棒げ 來ない。私はもうあなたも思れない。私はも てゐる。 「殺すことは出來ても私の心をなふことは出 そのも のに氣に入らないことは出來な

「安は地獄におちるでせらかい」 極樂は勿論ない」 地獄なんと云ふものはない」

がたのしみではない。 私は幸福にくらしてゐる。 なくくらしていらつしやるのです そ れなのにあなたは あなただつて酒のんで許 人間は、 快樂許り 世 を面白

が 出<sup>で</sup> 來な かつた。 思なひ ひ切つて、 少き グレロヤ 薬

酒游 仕 な 4. 0 何處かにかくし してない 0

笑ん ない 怒られたやうな氣がして師を見たら、師は みがあつ でゐた。 た。女は反抗し かし其處には たい氣になつた。 |後\* ĩ い所がなく、

微問

ら勝手にねて下さ 「勝手に飯をくつて、 師は默つてゐた。 其處に海園がありますか

気がきかない方ね

上版では と思っ えなかつた。 る音を 師し つちになつた。 一怖く と、天井で鼠がさわぐ音より は默つて自分の室に歸られた。 なった。早く た。だが森として師の室で本の紙をめ にと思つた。 女は本當に淋しくなつた。 しかし 本當に臆病もので、 将我慢をせずに 今に師はきつと出 しい 虚ところ にねられ 女は一人ぼ 外なにも聞 に出てく 意氣地 それ ません てくる れ

女はさら云って師 御免なさ の室に入つた。必ず誘惑し

5

۷

なしだ、男の

くせにして、女はそんなこ

を思

待ち

切

れ

なくなつた。

て見せる となっ ふき LV 0 師 は机に向い って ねた。

K 「妾、一人ではこは ねていいでし くつて仕方がない 0 ک

つた。 「さらよ」媚 あなたは私を誘惑しに來たのですね びをふくんでわざとらしく女は Th

見<sup>み</sup> です。 B を自 米仙人ではない。 やぶつたすを罪な女とは思ひませんか。私は久 久米仙人が何年も何年も苦行して得た仙術をくいのだに、院ない院で、 ちょうしょ かとゆっ 恐ろしいこととは思はないのですか。あなたは ŋ 女はあとで云った。「 から、 生をだいなしには出 あなたが怖い。 K 「そんな罪なことはするものではあり、せん」 で自分の仕事に をし 師は 師し が **\$**6 れた。其處には ぢけをふるふ程やさし はらちとけ しかし は云った。 い氣が 默つて家にお歸りなさ たことが その時のお釋迦さんの せまし あ たやらにさら云つて、 してゐる。一晚 しかし私は自分を清くする事 。しかし私は正直に云へば、 あなたの ŋ ます、 た。威嚴に打たれまし お釋迦さんの像があ 中ません。送つて上 一妾は寺の本堂でもいたづ い女では お釋迦さん しようとすることは の快樂の為に一 像だけ なかつたの んの像なぞ 机で つつた。 上げます 上を た は

> 清く歸したつて、姿があなたを誘惑し は平気で識がつけてよ。この人はこんな顔し 云へば誰だつて本常にします。何處 一変は 誰も見て 歸りませんよ。 やし ない ち あなたは à あり ませんか。姿を 本常に臆病な方常 出ても変 たと譃を T

です。 間の噂ではあり ても 思ひ切つて歸つたらなる。 間が清かつたと云はれても、 私は譫をこはがりはしません。私の怖 ねたつて はれる程、穴のなかに入りたい つた時、あなたは心にきつとせめら い。私は誰なら不気です。 離と本當とは かまひません。田来る その時、 ませ ちが いくらあ ひます ん。本當に誘惑されること いって なた おがその誰を信じ 0 せら だけ 調った 私は云はれれば云 があなたと私との 気がするでせら。 なら 龍をお云ひ れるで 何羹 ٤ 云 のは せう。 は れ

らくして師の 何も姿をこは 女をななな あな 二人は默つてゐた。師は又机に向はれた。 あなたはこはく たは誰かにたのまれてことに來たので が がらなくつても カン からは ないが、 を 切 自じ 0 目分がこは 4 でせら」 暫に

える、その名前を数へて上げませら 5 そを云ふ気にはな ts 力> つ

の道にそむ 人の害心を恐れ 時でも淺ましいことは きることが出來る許りだ」 いのもの では いて生きること ない。 ない。 更に生きる道だ。 自分の恐れるの 中ない。更に美しく だ。自分はもう死ぬ は、人間 自分は他

多く地上に生きてゐて戴くやうに 分達はお互にさら云つて興奮し 用心しよう、 の最後が近づきついあるやうな氣がし 自分は師の決心の前にを の生命を守らう、師に一目でも 0 ムいた。 骨板 折らら、 たた。 そして師 自也

た。かの女もその心配をした。 生命をねらつて 師の一人で歩くことを自分達は禁じ ゐるものが あるやら れるのはありがたい。 しかし な気がし した。 師は笑 師儿 0

ろしい人間ではな 「君達が心配してく 安心してゐてい 7 私はまだ殺さ れ る

7= ば もなかつた。一週間程たつた或夜、 だつた。遠い が師をたづねてから 半鐘の音がしてゐた。音を數へたら二つ たとなっなと かしそんなことはあるま 自分は一ねむりしてふ いので安心 そ れ なはい ī 一週間位 つもの癖でもあ 同時に師の家 とも思つた。 は別る と目 風か のはげし こが覺め に何事

> 「起き給 雨戸をはげしくたっく人があつた。 自分はおどろいてとび起きた。 出ると師の家の方が赤くなつてゐた。 かし気に へ、火事は先生の家の方だ たら」と自分は思った。 なる 0 で、 起きようとし たた。 其を

先生の家らし もしかし い」が、 象

家はどうでも しものことがあつ た

大丈夫とは思ふが 大丈夫だらう

いた。そして又駈け出し るだけ走つた。息がくる 二人は師の生命を心配したのだ。二人は走れ しく なると 早起で

大丈夫でせら 大丈夫でせら 途中で俥をとばしてくるも かの女だつた。 ね 0 10 出あつ た。

红

焼\* け 自分達 時等 二人は俥と一緒に 女は「失心ですがおして下さ 、處をの ねる も興奮して ほ 0 は師の家と云ふことは疑びなか れ ば おき師 ねるので かけた。 0 家だ。 つて 坂荔 道に い」と云った。 そして今や、 力》 つと た

> 岩者を見出した時、ないとび込 だらう L ゆくと家がぼうく燃えてゐた。 そのなかにとび込んだ。そしてその内に師と やら 三人は別々に祈つた。 師の生命に別狀があ がなく 遠まきに見てゐた。 自分達はどしなによろこん ij 坂をのぼり ま 4 2 たやら 人々は手を下 切雪切 自分達

先法生 自分は夢中でさら云つた。

御無事で」自分達は泣きたか よく來てくれた つった。 办。 0

つた。皆な 半分以上家をなめつくして かけつけて來た。 摩出して嬉し かまは は禮を云はれた。師の 逐々皆がかけつけた。 だった。 ない。 師の無事なのを見てよろこんだ。家 しなきに泣 師の 水がたり よか 生命さ いてしまつ 月的 自じ 分の妻に 手の ない 10 たくしと i 別狀なければそ HITE 涙があつた。 のに、 L 興奮した。 なつ やうがなか 火はもう た女も

その 師

火事はつけ

火だ」と云った。

師の處にゐる若者

は

私の過失からら そんなことはありません そんなことを云ふ ものでない **進なしにさららし** 」と云は

(485)

自分のこと許りきり考へてゐないものはないと自分のことも知つてゐるでせう。人間程圖々しい、いことも知つてゐるでせう。人間程圖々しい、 を起したり、 たでせら。 ことがあるで W はいい方です。誰も知らない、 思ふでせう。そしてたまに智意のある人がある 淺墓なものです。 なのです。心さへ聞され は ばこんな幸福はないと思つてゐます。この幸福 ゐる。私は自分を幸福だと思つてゐる。こは 知らない程、 た人のやうな気が今やつとする いのです。私はあなたも ないことをし よりに にはならない。人間はたより とうれしいでせら。 \$ 人間に生れたと云ふことは心細になる。 く末を考へることもあるでせら。 おても、淋漓 何處からくるか知りません。しかし私は幸福 のはない。私は自分さへ正しくしてゐられれ 私はいつも安心して、心のどかにくらして なるのは神様許りで、 なほ人間の淺ましいたよりにならな せう。私はやけを起したことはな しく あなたはいく人です。決してやけ ないやらにすれば、それでられ わる あなたはいろくの なることがあるでせら。 しかしその人だつてたより 人の味方をし 神様から私に與 ないなら。さも 神様の御氣に入ら にはならない。た あなた自身でも のです。 ては いことです。 やけ 人に逢つ V を あなた なけれ けま へら 身马 i n

> 夜に私の處に泊りにくるなぞと云ふことは 思ふ私を誘惑するのはいけません。 時に、平氣で來て下さい ません。今度くる時は豊東て下さ ho 女は「歸ります、歸ります」と云つた。 そし て少しでもいっことをしてゆき 誰だ 皆がゐる もゐない たいと いいけ

町の入口迄送つてあげませら 「ありがたう。身體を大事にして下さい。私が

「本當にわるら御座い た。師は默つてゐた。 二人はそとに出た。女はしくく 師は提灯に火をつけた。 まし 泣き出た

L

なければなら そんなことはない。私こそあなたにあやまら ない

6 たしとことづけさした。 云つてわかれた。 あいさつして K 師はさら云つた。町のはづれで二人は丁寧に といけさした。そして「 た。女はあくる日 お互に身體を大事にして下さいと その晩師はいのつた。女は泣 ダイヤの入つた指輪を僧侶 妾が立派にまけまし

# 二十五

來たやらに見えた。 師は今や、何が 來ても 師をきず おどろかな つけようとしたこ 決心が出

その

他の真

さらすれば死は

った。 た。 とは、 師を信じた。しかし世間では師と女の ます真價を發揮するにすぎない。自分達 ありがた味を一 気だつた。しかし二人だけであはれたことは その を信じて師のかたくななのをあざわらつた人 つたことを信じら 死は死ではない。更に生きることだ。師はさら ことだけ 師し 云つた。そして師の生命を不安がつた。しかし いまです。また。 15 ٤ 度もなかつた。女は師を心から信じた。 て疑いを深めた人もあった。しかし女も師も ことをほ あつた。しかし師はおちついてゐられた。女は 云ふ信念をかたく持たれた。「 となりたい。死に負ける人間では 82 は安心してゐら なつた。女は皆に彼の僧侶を用心するやうに は我等を喜ばし、我等は女に厚意を持つやう 自分達 瞬間に自分を生か 後毎々師の處に見えた。そして誰にも 何ものが來ても 師の名聲を高めるに過 を心配され めるのに遠慮がなかつた。 は それをよろこび、 眞價が生きる。 層がは れない れた。耐と共に生きられれば れた。神と共に生きら つきり するに 師はけ \$ のも多か がされない。 き 名響のやうに 15 俺は人間の希望 力》 過ぎなか 0 それで つた。 の間の清かまか た。 は盆本 れなな そのと たじ それ 師儿 反かつ 師 B

H

K ~ 師はある時 家をたて から る為 15 れ 红 は自ら B 働から れ た。 L 力>

> 信先 け

ふと思つた。そしてさら思つたとき、師の生命 ない、だが死ぬまでは生きなけ かれるまでは 「この家は 1分はそれを聞いた時、「人間は死ぬかも また焼ける たて なけ かも知 れ ればならない」と な 15 L 7> 知し ì. 焼や れ

カッ た 0 まる 7 なく rt. 75 新聞に師の西 いか th は あ 女を師がだまし が 数す 日ら たと わたつてか 云か 0

IE

生きなけ

れ る

ばなら

師はさら云はらとされ

しかし

殺さ

る窓は

は

殺さ

V

が

う思はないわけにはゆかなか

0

私た

はよくないと思つた。考へ

ない

でよさうとし

かし自分は豫覧を誇らうとするのではな

のことを考

へないではゐら

れなかつ

師はその時、なほはった」と云はれた。 女はそのことをすまないと云った。 師上 0 が 不氣であら して人は見かけによらないも 主 111-th 一な悪い 間的の名降は しかし人々は師に であつた。 自也 11 日分達 あの晩無事にすんだことを つきりよか 女は怒つ は益々 カコ そ 師を信 Ò のだと 7 0 たが たと思は 為 陰が L K 口を 師し 云った。 カス 76 はよ もたっ な L L 師は れた V わ カン

運命を傷っ もの とも自分の真心の力を否定することは出来な 氣がする。 い。自分は真心の力をもつとも つと强い ならなく の非難も自分にとつては不當なことと許りは思 も思つた。しかし だ。私はもつと恐ろしいこともして來た。 それを心細 かして師にた 旧の目をも ない。それに自分は時間の 10 だ。 は いものに味方されてゐるから。 ゆかなかつた。 自分は今迄のことをすべて 0 なつてゐる。 けたことが皆無な人間でないと云ふ ともかく自分は色情にか も思ひ、は、 する不當 師を見る 師は云った。一 自 L 分はも がゆくも のを感じた。 かし自分差 非難を打ち消 の非難はへ っつと大き 私はは つと信じて 思っ かけて他人の 機能 罪以 は人々の 今度のこ んに氣に 分達 63 今定 い
る
る 人間 多 不多 から云はれた。

非難よりも良いことってでゆけない人間だ。不當 ことだけは白狀さし 気に んやりにでもし 分陰 は その人の前に 生きることに淋し ゆ が出 力。 は は師の心が、 なか 世界に生き 心にとつては重荷だ。 つた。 ないでは自分は てもらひたい。その白狀をはています 悪ない いて さを感じた人があつた の賞讚、それは不當の あ とぶん する人達の ことを感じないわ やまりた 安心 私と 心して死ん とは は自分 ま ゆ 12 任法 自也

0

自己

きゃ れた。 人发 た。 ることの田来ない目がつひに來た。 もののやうに見えた。しかしこの時分から師 熱心になったことは云ふまでもない。そし たが、 を信ずるものにたいして女は心から感 師はますく 師 を信仰するものはあさましい程、 の運命に就ては今迄より れて二人きりで そして一 L ŋ しろなほ熱心に かし が 師を信ずる 方段々神秘的になら \$6 ち ありがたらしと云つ ついて來ら 山に登つた。 我々は 3 なほ强く心配さ れた。 その時仰は 自分は師に れた。忘れ 0 女がなが 7 7 なかか 唇言 20 加口

を動 うな気がする。 てゐるやらな氣がする。 日分の y. 力。 +1-やつと自分は天命を知つたやらな気が な 当 内に自分の力と云ふも 75 さなくなつた。 れる時のみ安心してゐる。 れる が少なく と自分は すべてが何かの意志に支配され 自分は なった。 不 自じ 日分はたど 安を感 賞職も P そしてよしたまに つとそ 開胃も自分の心 かがま 0 ない 2 何符 れから かに自分を わ 0 けに す

師はなむ 家までひきあ 他也 からしてるても仕方があ 心人を、 自分の過失からら 、處をひき 疑う Z. 其處に巡査が來た。師は何處まで げ けませう」師を やら つて寝室にしりぞかれてから、 あげ なことは云つ L 皆その夜、興奮し ŋ ٤ 一村に í 云はれた。 7 とつれて h は から いけない 來た男 私なし

> 死し Do

と話法 らかし 0 L 8 H 火に あ 知い て いった 机 おくと な ち が ひない」と どうに く気になってどんなことをす か なけ L あ れば った。 け ほ ない つた

> 办 0

L か L 翌日師は皆に集つてもらってから云む

相手と同等によ は本當だ。 ばなら れ し萬五 額をするより仕方がな の渦失だつたやら 一悪に抵抗 ば は瓦がぶつ 自分の品位 つけ火だつたにし する なる 力。 はし つて來た 2 位 あの家の焼けたのは 0 をさ な気が 力> 15 れば 悪をも げるわけ は相手を 時 私はどんなことを W て仕方がない。 つてするなと云ふの 寶 かない。 私は默つて となほ 玉 は 實際、 きず 1) 實王に け カン つける ない。 知らん ts 自っただ L 15 H te カン

> 60 7

私なは

は其處にこの上なくよろこびを感じる

\$ カン

自分の徳を研くやらに骨を折つて見せる

怒ら

ないでほし

4;

私はそれ

を必じ

ず生かし

だかか

分を光らする ないも にし 君影 変をぶつけら れる するも 5 より正しく生きるやらにし 心心を下 は へることが出來ないのをこの れ ぬことよりも恥ぢる。 殊に太陽はどんなものが來ても、それを自なのが活れく ないでほ たも あるが、 ならば、 はどんなことがあ のだ。私のことを思つてくれるならば、 等に が流れれ のが來て 糞の敵を糞でとら 悪がとびこんで來ても れたらそれを肥料にして、 L たり、 こんでも自分を も土に化し、 決りして 膜。 つても、 どら しくし 私に カシ 加益 私なと 1:3 か たりすることは 私を愛し いて は 土言 を不徳な人間 られ どんなきた 11 不名誉に どんなよ れ ほ 自分を なを善に た悪で

- PO

罪るは Z. 1.t 罪を犯 そして師 7 Щ は特許してほしい。土に 出来ない。 たら がすこと は出 でく 12 はどんなこと 海にも、 のを恥ぢる許 れと云つた。「自分 東ない。私は彼等を理想 空気気に が起つても、復 ŋ は 誰だし 太陽に ・罪を犯すこ. 耶なな 加合 優響だけ も、誰だ は しれた 誰

K

L

てもい

きら云ふことは出來ない。

私は自分

思はない さな ねるものだ。 しかし力が足り 罪以 ダも耶蘇の眞價を發揮 を犯すことは け 私はまだく れ ば なら ant ts. HITE ない程、自分を られたる悪をそ 來すな いことを恥ぢ カの カン 足り する道具にす 0 な いく地なし 3 IJ ことを知つて ましに突返 ナナ 0 人是

必ずしま 自分達はそ ŋ がたら。 せんから安心して れをき それを いて恥ぢた。 いて安心した 下たさ いと云つ そし 7 復讐は

てく 自分達は凄い程、心が師はさう云はれた。 自分流 承知され れと願語 は凄い程、心が清 師に 0 た。 今差と 師し は り立派な寺院をたてさし あて めら つけになら れた氣が

役事した。 自分達は更に勇氣を起 自分達は真剣に して家をたて る 仕し 事

見える。 人何 くり返され 師し 師し はもら天命を か考へ 0 自也 師は靜かに 豊は ながら た。 益々段 沈き 樂な 歩いてゐられる時もよく むこ 0 超 時等 ち つ 1,t とを會得されたやうに 0 いたやらに思 前き いて目 より 多な なり、 生活 れ を

で下さ が許さ 第よ、お丘に愛して下さい、お丘に殺しあはない 313 と思ふ。その海は君強 で下さい、い だ。實際今の人類の運命を見ると恐ろしい。見っ 私も生きてるれば元より、何か御役に むる して「下さ 私 まぐさい きたい。 のあり さら云ふ気狂が it たなけ 先生だつてまだお 相愛しあつて下さ 解儀しますっ 時はどんなに淋し にどんな恐ろし がたさがわかる人は宗教心をもつ人 れば仕 だけなく いた 女 いらつ け 事が世界に辿りさらだ。 このま」だと今にきつと ない。私のことを思 こと云つたさらだ。さら云ふ人の の幸福の為に心から所つてほ はりあつて下さ 生きては ひになりたい位だ。 しか 方式 お死にに で下さい、意地 と一緒に働きたい。 をどり上つてよろこ 若いちやありませんか」 君は立派に働い 私にとつてはどつち ないといけません いことが起 い。さらして くつてもふ 心が出して さうぶつて 兄弟 で恐ろしい 悪をしない だく るか 行法 いけ 立ちたい 3 下さった とツま 知し 名に れなな 生き 法 びま 加吉 -0 れ か も同じ事 -}-

ば遠か まけ うづに きら云い なほ お設 許してあげよ 憶なことを喰ひとめようとするだらう。 よしさう云ふ時が来ても、 とろ 燃食れ する力をもつてゐる。 類はどんなことがあつても、 るの たくは 私は ない 先注 恐ろしいことを見ずに死ね たぜです たる者を同 Ŋ なのは個人だ。 生は重盛のやうな考へをもつていらつし それはよく まきとまさずに、 ふ時がく 重量 をしろ、それが なければ らずにさら云ふ ない。しかし私はさら 處に入らずに、何處か 虚では か それは最 ない。たじ今の れば私は なく、 じく愛す それはい 自分の愛す j 私はそ 人類は不家で 出來なけ 從了一寸 時がくると云ふの おとぶ ムことだ。 とこと むしろなほ 当 なは自殺はし 個人であることを な、殺す それ 法 云ふ時が必ずくる る オレ 許して るもの から しで進んでゆけ を疑 を生長 勝利。 お五に一方 生きて、 っな、人を殺 は れはない の死は なせまつ L あげよ、 ない。 自分を あへ、 ない。 だ。 糧に が 但怎 見み 悲っ 又东 人是 do

今死ねば私は寧ろ幸福だと思って る。 花がち その そして今の世はその勢ひ されることになる。 勢ひ 何處かでその り、血の雨き 虚までゆくと切から は消滅しては行かな 勢ひだ、勢ひだ。 が世界を洗禮しつくさない 勢ひの方向を變 私はその勢ひをおそれる。 をたきつけてゐる 手を引こめた方が行 勢い やらな顔して 化させなけ おそろし

分にそのな 世を支配 云ふ言葉 何と ばと とを ととをみはう。 からない。 げて恐ろしいもの てナ 劣へてゐる。 虚 75 邮 はさら ましては ることに 私 楽は君の か來るものだ。私は君にだけ 力があるかないか、それ する道をこつく 思つてゐる。私 式つて少 るら 出來 だが私が 君は今愛人をも 心をきず が下な な オレ がその時 事さへ正し ない。 力がです 私常 つくり -カコ はこの頃それを常 はその勢ひの方向 出來 かっ は自分には ¥. の一生を挟 Œ 既に許好 義 300 正言 だが 助学け がこの 僕

長く

利害陽係の ない。 人なが、 ある然望で、 してもそ 6 0 る とする。 それ 30 0 は 0 な 40 處を知られ み人間 が人間 は に私的 意志 K 前者は不正であつても 反说 一然を滿足しても他人はそれが為に 賢者はその 道智 から で見るが、後者はすべ して後者は 私 権威を it は を知り 出で 的で 五然 他人の 來する 他た あ 0 去 なほに 0 人に は だ。 得る -それ等の懲望 たど 性然も し
る
る 意志を 性感を滿し その意志に自 萬人共通 に反感を起 正為 いや葉の は その しき道によって立た が、思者は ti 生れ 前だ。前者は 知つ ~ 得 る 人の 權以 B すること 背くことの 個 成ら は我等を不滅 3 てを正不正で見 いる欲望からは てよし迷ひ は反対 たこと な ĪΕ うに 人がど を 馆 つつきすぎて V > ŋ 易力 迷 利 き 次 利害關係かって立つ時 か性欲を満 73 Æ. かす を 10 をとら すべてを 性質を 一人の が 念はあ 出て歸べ 必がなが は 望る 身み 出。 た。れた 衝突 食然 ら 為意 田來る なら 出 を む とま

き芽のあること すっ を妨害 生" 0 ぞむことは 난 きも は んで來、今ものぞんでゐる。 カコ カン ٤ る。 とと るも カン る は のぞ こう云ふ人は自分の 當然 こる人を 3 る \$3 カコ つたりである。 た は ののに縁え 際さない。 今の社 すと云ふ 互ながい 之 K 人である。 は むも こる 出。 で 配岩 れ のぞまねばならぬ。 は ある。 る人にと 會かい あざ 來 かしそれに 死 れ 我々が尊敬出 ない。 人間の内の貴さ のである。そして又君 0 0 ことは今の世 ない人と云ふより むきあ 狀態 貴きも かしる人 ことである。 かいる人は平和 とによつ 自分の 我記等的 カン 'às を要 私 が カン 變心 0 出 る 内京 他 て自 念望 化 4 0 11 とは きも 'n» 0 人思想 山 -0 カン 生きる餘地を 貴な オレ こる人の 自分の品位 自分はそ 和や精神を らず は殊に そして今後 な 0 15 0 へきゃ 是認出 るかな 0 化 に興へ あひ け 生 方が 民な E, み自じ れ こも E. 竹み から 0 内部 を窒息さ たい。 られ 分を す は 践り ならな 難死 き を 老 來 ぞむ 主 を 切 ること 與 あ \$ 永さ たたの 1) t. E カン 任意 0) 6 でなかと 8 る

なった老家しなった老家し に味べ 兄弟が とが出て 源なを 懸人などと 100 與意 U 心に燃えて愛を れる ろこ ij そんな気は 6 る。 力》 間以 見歌 こびを 時の よろこ N. P. Y る 9 自分はその時、 00 000 生きて られた思も清 出 1 八處に 萬人 來る 我和 が L る りは が ム小気がし 心公 とを考へて見給 等 與 1 聞言 は夢の 歪 心だら を味噌 を 0 で考へて見給 にき た使徒 それ なたの為に 3 その人は本常 「お互に愛して下さ C 時等に な れてゐる 点 人光類 が本営 っつて真理 いかと思ふ た。 れず、 だらう。 通 無と その いもの 3 私をは 自分が 0 姿をま ことを考へ 働きま 程は 望の IE & のだ。そしてそのよろ は常に の宗教 人艺 夢め をとく んでゐる が **急なが** 那个 無さ 美さん 内多 0 7 り、我々の 400 へしく に味 日的 ょ カン あり で響かっ て見給 ささら をま L たり たこと K あ 生。 涙をた つたと 彼就 る が 76 見て びを真な 云ふよ きる 味 ŋ 0) ts 迦 あ 互加 水 内容 生的 心 Es がら 時

n

も生い

17

TI

いか

7

れは

力:

生:

き

7

なけ

れ

15

7)

心气机

H

社

私法

れ

力。

け

寸

要る

九

から

5

10

礼。

币

荷品

軍當

ち

れ

を

て人

频

命

31·5

は

さ

た

生い

自じ む。 110 5 分范 酒常 淚翁 は 0 から 4. 承上 Mil 世よ ほ 知るの 前き る が す 随は 反気に に、近 る勇氣 が、さ を は な おお ズ -) ぼえ き は 4, て、 7 た な カン 對意 -す 更" 下角 る勇氣 氣 Mil 人的 IJ TI 山口 た カン て自じ な 2 分花 氣章 力。 む 分流 红 から

45 }

私を

強星

一人と

が

私た

op

5

生い

3

快る内容に をこば てか 味が 屈台 練外 25 樂 思想 7 73 は自じ 0 4 を卒業する為 नुगु दू 他人を 2 オレ 17 ŧ ds. 努力。 水 0 決該 以 むる 缺點 上等 不 は 以 必必 君家 をおなる け が :3 上 要 ょ 0 な \* 心には なに 分を に自じ IF L · 3 道をと 快车 勇氣を 化 50 父自 は 養力 忧 て 0 快 | 樂を求 ML \$ 私公 × de 45 然で 6. Ł 樂 分为 1+ 心 切 6 は と良心の 衛さ 要だ。 不を思 ts. 決為 っ してそ 力意 なけ do 男と 決结 る 1+ 1) 貴い言と あると思っ い方が L れ do 刨 な な カン ば 12 る 6. 歪 40 窮等等の >-6 自世

の言葉をき 貴なのでである。 大学である。 大学でなる。 大学 て行う 來言 それ HI C 行章 なほ ば は I'V' カンシ 直當 おり おかんが ふむも るこ 分元 外て とす れ は罪悪だ。 る人間で 白がだ なけ きた 番次 In. が 利り 其る 自訪 6. を 17 點元 な 信じて 闘か -}-ば だ。 75 行き 23-は 40 いてそれ K 之から 殊記 係に支 ひな 11 だけ なけ 17 言げ なら る 0 6. 6. 傷きの 罪言 をさ け 12 何彦 行 オレ 行言 悪気は 注意 ば ts れ 17 20 語と 配出 1) 力 THE 3 なく な た 6 意ら 會也 宗教 0 班旁 7% なけ 行言 れ 何色 なけ なけ 精光 殊臣 7= はな を な なく れ 不适 Z;h な 60 上 礼 味力 75 人とく ŋ 萬 -} ば 死 つて オレ 礼 6. だが なら 人是 教は ts ば 内容 る た t 力 6. 4. ij' 人万 だ貴い 自じ け 6 ば 元に な ریجر 83 光章 分元 15% 前类 貴な 本 15 な け あ から カン in ŁŽ は内容 弟宗 T. i. し修 (7) 見み 教養 言葉や 1.33 ことは れて、 女 ナニ 文: () ばら 死儿 7 信息出 まし 選続は 偽業 Je Je 0 4: カン んだ なけ 神智 膽 内色 た オレ Œ. 心でがっ

4. 500 28 抑 : \* な 75 て、南湾 何な自じ時じ あ E 10 势言 た 40 力> 3 た 岩谷い んだ 分差代售 人な L 3 40 はず る たく オレ -7> 更 b 福を 知し y, マベ を 人 から 山道 來 思拿 ょ -1:1 カュ 私 だ。 望る 邝趁 オレ D 放法 1) 恐なる 愛出 には漢に味 本 を のぞみ 内意 た た -) 礼 の言行には 後は 人员院 同當 水た。 丽? あ 私 る 6. 6. · 5-= オレ 道等 れ、 銀三 が 2 GK. あ たい気 供 い気は 知し そして る から 以い 大意 看 IE. をく 浅蕊 - }-を を 112 私 オレ 神少 る。 1: ござす 冰草 U L 477 な to p5 き きこ な智慧で 5 73 7 る 40 設し ま 削寫 る 彼等 か 人 どら -}-だ。 處に 3 明論さ る役だけ 村秀 まち ち だけ 楽さら 意志に 所の ŋ だが は を目め から 向象 0) す ŋ 0) -11-0 业 11-2 たく 亚光 歪以 そして苦 カュ 0 25 膯 山京 15 未み むる 人 な ょ を 4 学为 から な 統 は 真さ し 來き 5 價內 耐た \$ 認る 此 だけ 4 ٤ 知し ts 7 力等 れ 值。 人な人間に 不致うけら He 思蒙 Ŋ す 礼 3 (" が は 行なな 0 4 水道 E で゛ だら 目めそ カン L ば 思想 7 دغه 心 は 红 身い 育し ti

破は人気壊れ間に ح 信ななると 75 0 れ たす L 75 地を れ 9 分剂 な 生り は が 7 0 W 华 私 去さら 死上 あ なら カン 命 港芸な が 力 -1 82 る れ 殺 氣言 な 0 る る とつ 1/2 ば な 對於 カン 私在位 困暑 が 老 祈命 L な Cor. 時まに 私ない 1 7 氣 は b 17 11º 禁るで そ 力 知 神智 が とが カン 則なな L あ る 番ばん れ 死し ح 75 红 7 神智 寛大での手で 力》 な 12 あり 中語に 分言 方言 有テ ~ C: 私力 3 何富 ムこと 11 神堂 んなこ 平気に 知し 新 響 が はこ 得 を 力 知し 3 が からし 角か よ 私 去 壊が角が 経過智 成 が が ŋ 生い だ 1 な かか な 萬 を 氣き き 生い 40 4 カン 本 士士 昨季 6 加也 11 自じれ 儿节 当 去さ Z が 0 ri s 意味に か は 0 分流 7 2 れ 私たけれ れ は 6 を 分党 3 な たじ たこ 云い る 自じ から け すく。 7 ま 私はは を私た 0 6. 13 t 居る わ な カン 九 からか わ 君意 私は れ が 1) 小許曾 L カン TS Ł ば そ た あ は 自己 土土 が

> 通言 と (2) 私な な 師し IIL 17 た カン 出官 7 を カン 主 來る 行はな れ 御》 心さん 红 方常 云い 死 B む 思索 あ ŋ 方於 は op 暫ら なは實際神にいるにかっ なら か 自じ ŋ 41 分灣 た け な 0 2 他是 前常 前當 粉上 が 御》 ž, 心をき L ねる to かい 時 He 知し方常 -主 机 0 あ た 君意遜意分為

7

死し

或はは

殺る

34

る

或な

47 なつてく らど 7 ٧ <u>٠</u> 「力ま生活」 同な私だしはは た V ٤ 今け \$ なに 自当 私だに れ とを かく なけ 何彦 私なは は Jy. 夫が 7 れ 1) カコ へだら ば 批出 君は 3 正に 君に 力意 图章 カジ る。 力》 5 L n Ist. さら ŋ I, 5 人员問 ま れ 思想 44 かい 人公 L 私公 る な 人と 願祭 8. 7 知し 40 . 君意 B 礼 れ 私 11 75 上に道勢

カン

む

60

は

6,

H

な

0

分流思想

ŋ

だ。

Ila

自为 p

必ずでリ

に気を 他と人と

燃も 1 あ 5 分 3. 思志 す de 0 0 加益 な 12 60 \$ 東ひ た れ 生芯 It 君該 0 君意 15 0 だ。 ع 引たに 40 it 云り す 力は 73 決ら 力がは ここと れ 0 力があ 强? 力意 1t る は 君蒙 力力 が 君意 45 ph カジ HIT なく な 來主 力の t あ たぐ Z れ 北北 7 I'm ない 一なっつ そして 人厅门 學等 力。 7 力。 K たなら 信光 直E 73 to 76 さら 正は何等 い心な مع 人 を な

B

カン

死章

B

を から

腻

别

7 J

あ

神家

不多

E

20

な

呪の

7 五. copy 10 人と

-}-

る

だ。

1

き -}

113

気き

3

前等

自己

He

來音

を辛れ

他也 の為語

人と

が

氣

る

80

ず

來

13

下げ

F

好き 内容

5

10

は

な

悟らみし 贱

15

7

٤

を

知つ

3

る ち

か 45 時等 た 知し 40 オレ 習る 75 0 力 65 信意 重点 V ' 福 重荷 -

ま 17 ま 4 が 僕 11 他! T:

想はく くら 4 を意 動き Ł 事を 重赏 オレ Fe カン 力> な な カン を 6. 3 人员 れ から だ 礼 よう -111-3 なら L な なけ 來 查 カン たが る 唇 他" だけ オレ (V) -ば 人 て ま H 17 ょ が が け 0 75 歌姓 自じ

道登

3

5

ま

た。自分達は本當に心配しだした。しかし大丈 じたことは自分も 失だらうと無理にも思つた。大概の不幸は しづんでいらっしやるやうにも見えま 「え」、本當にいらつしたと思ひまし 「ふだんと別に やいました。 どんな顔していらつし 本當に姿を御ら 人はすぐ家を出た。少し遠 よつて見た。 のお顔を見たら泣きます に辿らない た事が やうに微笑まれたやうに もしも せん 時少しも不思議に思ひ いそんな姿を見たやうに思った しか 村 30 のことがあつたら、 あとでその女の上に不安を感 しんに ンか 變りにならない顔していら 一度は經驗があるが、何 ものだ。 まだいい からしてゐる時に、 75 わからなかつ 一こともおつし しかし段々不安はまし オレ つたのです つては 友達が自分を呼んだ t いましたこ やう のことを思 廻り なら さら思ふと りだが友達 思 せんでし やらず、 えなかつ (

先生、 ら先生が歩いていらつしたら、 いで 自分達け人に逢ふ度に、 ではありません 50 か來たやう ね。 くらくつてよくわ かし どんなにられ あ 足容は 22

礼

だったらどんなにら

れ

L いで

せう。

安は

淋しい處へゆくと、あてもなく 曲られたと云ふことを云つた。 その人は師が四つ角でもへ た点で、初めて師を見たと云ふ人に出 かったと云った。自分述が 處にみた友は、 らないので、一 てねさら て不安がました。皆段々沈默し 「先生」とよんで見たりし 「大丈夫だらうと思ったが、さら思ふ度に反に その 晩は云ひおとし な人があると聞 を対す 々のぞくやうに見てある たが月がよか 通らな きたいし てゐられ れてから 力 つたか つ一二町來 離汽 渔 見る。見な たと知い つた。 右径に 師し

家にか 2 その時自分達は希望の光を見たっ カン は削り カコ えし たこと が日で 顷 かい 変 すり かっ してゐられた潜 つたからだ。 き弟で

は念の爲に、 「きつと 四半人気は いら 云ふ人が二三人あった。自分達 師心姿を見たか つし やるに ちがひな った。しかし ときいた。 自也 江希 型

> を認めた。 星がかい そして足を急いだ。 やき出た 心に すと 少しゆるんで其處から希望 反って自分達は涙ぐんだ。

誰だ 思ひ出さなか ければなら い處だった。 S. その には出さなか 一友の處にゆくには五六町松原を通らちます。 なかか わ 皆のうちに つたも つた。其處は殆んど人通りの と同う はなか 時に、 その弟子をた その松馬 つたらう。 原。 のこと ナニ

づれ迄は送 思った。又それをのぞんでゐた。 の際 松原を出るとすぐ友の家だ。 をまがつてもから 間えるはず つった。 その 作高の話殿 松原を通る時は、皆、 ることに 學和 弟子はい や、足音が聞き しい姿は見えず、 きめてゐたか つも、 えて來はしないかと 默つて Mil をその松原 しかし Z 曲が が。の、

力

達に流き出したい気になった。 その人の家に 松原を た時は、 とび込んだ、 しんと こは師の 自じ分が

き弟子は病気で 大時 寸見えて、 所

君はその一人になれる。妻はその一人になれる。妻はその一人になれる。妻はってほしく思ふさる人だ。君は負けざる人になれるのに、負けざる人になりたくあるまい。健健は殺されても負けず、母はされても負けず、母は殺されても負けず、母はされても負けず、母はされても負けず、母はされても負けず、母はない。ないしょうが負けない。独名で終らうが、世紀しょうが負けない。彼の心は神と共にある。その他のことはあまりに小さい。などしないでも幸福者だと思つてほしい。決しな時にあっても幸福者だと思つてほしい。決しな時にあっても幸福者だと思つてほしい。決しな時にあっても幸福者だと思つてほしい。決しな時にあっても幸福者だと思つてほしい。決しな時にあっても幸福者だと思つてほしい。決しないでほしい。

## ニナハ

興奮してゐた。

その夜十時頃だつた。自分が寝ようとしてゐ

さうな質してゐた。
と、かの女がおとづれた。三人とも心思る所に、師と一緒にゐた友と、師に家をかしてる所に、師と一緒にゐた友と、師に家をかして

どうしたのだ」と云った。三人が默ってゐるので、

「心配なことがあるのだ。君は今日先生を見なかつたか」

「今日先生と一緒に山にのぼった「今日先生と一緒だった」

「君の家の方に 歸られたことと 許り思つてゐ「それから先生は何處へゆかれた」

「まだ歸られないのだ」

まだ歸ら

れないの

「今に動られるだらう。心態なことはないだら」自分はさう云つたが、自分は胸さわぎしてう」自分はさう云つたが、自分は胸さわぎして

「僕もさう思ふのだ。しかし」 かのながあとをついだ。 かのながあとをついだ。

の。實は、妻の。處に七時頃先生がいらつしたと一緒に先生をおさがししようと思ってゐますと一緒に先生をおさがししようと思ってゐます。

入れに立って歸って見ると、 て練の聞いた音も、 しやらないのです とらいらして下さ よ。寒はびつくり と、主ったら、先生はいらつしやらないのです なくなりましたの。それで先生にお逢ひ のはないのです。衰はもうぢっとしては きがして見てゐる的に我々心配になって來まし ゐなかつたのですが、先生のいらつしゃる處を とる かりません たの。誰も先生を見た人はありませんの。そした。 姿がよくいらつして下さい 安はその時は別に気にして たの しまつた言う誰も聞 ました。どうしてい 九 もう先生はいら さらぶ ました つてお茶を 41 しかわ とう

出した。まさかとは思つた。しかし家にならな女は今にも泣きさうな顔した。自分もあわて

がわかつてゐますから、共處から調べて見ませ「すぐ さがしませう。然也と おわかれした 庭

日にかゝらなければどうしてもねられませんかりにかゝらなければどうしてもねられませんかりたゝ、さうして質戴、姿は今厥、光生にお

もう録っていらつしやるかも知れないね」きつと今に歸っていらつしゃいますよ」

「教へるよ、すぐ教へるよ」

分は皆にあふ迄に泣きや

まうと思った。が

一どうしたのだ

られた」 られた」 られた」 られた」

だ。自分は皆のあとにのこつた。
「そんな話はよしませらね」かの文は、つきないけませんから録りませら」といけませんから録りませら」をなった。
ないけませんから録りませら」な邪魔してお身體にさはるといけませんから録りませら」といけませんがもないませられ」かの文は、

自分はそれを聞いた時、泣き出してしまつた。 考覧と思つた。 ちの超製と思つた。 ちの超製と思つた。 ちのあるのだから、安心とは思ふがね。先生の居とかるのだから、安心とは思ふがね。先生の居とがあるのだから、すぐ数へてくれ給へれ、僕もという。

はないでは、ことでは、ないでは、いった。 こ先生がどうかなさった?」 でいっえ、はつきりしたことはわからないのです。 でいっえ、はつきりしたことはわからないのでした。

いて來た。
は、なり、話にどんと、友の家を出た。皆つは一人先にどんと、友の家を出た。
ないない。
ないない。
ないない。

「どうしたのだ?」とうしたのだ?」「心配なことがあるのだ。先生がこの森にかっつた時分、たつた一つださうたが鐵砲の音のやうなものが開えたさうだよ」

「森のなかを換して見よう」 皆、泣き出してしまつた。 皆、泣き出してしまつた。 でうしよう。もしものことがあつたら」 でうしよう。もしものことがあつたら」

にした。 にした。 ないか先づ調べて見ること 変を見た人があるかないか先づ調べて見ること 変を見た人があるかないか先づ調べて見ること

二十九

十四五人に通知された。森のなかも調べた。何られなかつた。一番先生と親しくしてゐた人、られなかつた。一番先生と親しくしてゐた人、

の手がかりもなかつた。 その戦、とうく、提生は違って來られなかった。生生はピストルや鐵砲演音を聞いた人は十人をこかった。在中に鐵砲の音を聞いた人は十人をこしてゐた。その時間は丁度、かの支が光生のとなった。その時間は丁度、かの支が光生のとなった。その時間は丁度、かの支が光生のようない。

がか」れてゐた。皆の前でよみ上げられた。 かのき院は出來かけて將しく立つてゐる。 かの手紙が出て來た。それには天命やうなこと がか」れてゐた。皆の前でよみ上げられた。

### =

先生が歸つていらつしやるかも知れない」

「秋に渡い内に死にさうな氣がする。死なないないでおく。自分はあらためて潜達に悪を云ふ。いておく。自分はあらためて潜達に悪を云ふ。いておく。自分はあらためて潜達に悪を云ふ。自分はこの世で程達の類き人々に逢へたことを行んしく思ふ。潜送の私につくしてくれた厚意を深く感謝する。自分は君達肯に、一人々や御をでい。我は父そのことを利にも感謝したい。私のやうな人間がこの世に平和に生きて

たが らつした かお歸りに のです なつたと云つた。

は熱があつてねてゐたが あると云ふので、 かくその弟子に逢ふことにした。その人 いらつしやいまし 師 のことで聞きたい

しく半紙三四枚に字をか してくれと云はれたこと、それから、其處で に話をさ 其處で自分達は、師が たましでよければ、と云つて逢つてくれた。 の一枚には、 れてゐたこと、 その人の身體を大事に しれたことを知 いつものやうに快活 -> た。 珍ら

我が愛する友達よ。

私の悪いことは許してく

やらにしないといけ 先つ身體を大事にし、 ない 精造が 内容に 生い きら れる

とかいてあ のつた。

「すべてをあ 次には、 なたに任せる。一番いくやうにお

自分を最上に生かす力がなかつたか い心におち込むことを好んでもゐたから。 その力はあつても、 て罪人でないとは云へない 使ひ下さい」 「私の一生をか 次の紙には、 ŋ 私はない みる。 時に油斷もし、 私はは ことを あなたにたいし と恥ぢる。 ~ E 私なは 私なな やし 40

> なたのお気に入つて、 ぢる。だが るだらう。 私 のま いた種の最上の 地上の何處か にはえてく. ŧ, Ö は あ

は

なかつたことをあやまる。許して下さい。 れたことで、あなたに十分に酬いることの用來 たよ。私はあなたの のを愛し、その おく人間 にあたへられたごく少しの最上の 他のも 前に跪く。私は人間に生 のをゆるしてくれるあな B

嬉れ るてくれた事は不思議な氣がする。 それだけ倘然 分はどんなに淋しかつたらう。 れ。 「君莲の恩は忘れない。君達がゐなかつたら自 れ。それは私の為ではなく神の為だ。 しく感謝する 私の神に仕へたことだけを思ひ 君陰が かとの世に 出 してく

その上、潜き弟子は一と そんなことがかいてあった。

3

つの不思議なことを云

にしてく ない。 伸よくしていくことを考へてくれ私のことを思った。 いい時はたつた一つ切りない、神の為に働く時 一先生は歸ら 身體を大事にするのも神の為だが、 れて丁寧に御際儀をされて、 れ給へ、私達が れる 時、いろくありがたら、 身體を大事にしないで 身體を大事 君気空が 3

よなら、 7 れる時はきつと私す

もそ

の席に
るる

よっ

んやり聞 言葉が自分は聞きまち 「さら云へば先生が今日家を田 ただけでした から云った時、師についてゐた女達も云った。 いて居まし さらぶは れにいたって たっ がへのやうな気がしてぼ 私はたいさよならと てゆかれた。 最高後

知つてく 處にわら 君の顔が見たくなつたのだよと天つて冗談のや 知つてゐるだらうが、私が謳つきでないことも んに死にさうな氣がすると。死んでも私は皆の とへんなことをおつしやった。私はこの頃 もどられたので、忘れものですかと云ったら、 る。 におっし がね。そしてそとに出ら しいことにも思へれば、簡單なことにも思 ともかくなが生きは れる気もするよ。 れるだらら。 いまし 死ね 君意 は 一 したいとは思つてゐ と云ふことは非常に れるとまもなく られる時 一番など 飲料を

やつた。川がけに僕の書館の窓から さらおつしやつて 「さう云へば、僕にも今日 かと思つ i 一寸行つて來ます、君はこの頃丈夫だね やるの た。 -C: 僕は 何語か 何言 かに金でもやり カン 云ひに 五び たさらに默つていら へんなことをお 御門別 た と思つて つし

カコ わ 間か自じに 1 間が神会を愛き愛き して な。 が をう 類を清ま 晩け 不多 八学 HIT ある。 0 Li 來き H 云 な ts 0 2 ŋ カン よく 子をそこ 0 私 れ でを不 人が た音 胪 情に AL なり 神 根 柳宫 け 1 1= (+ が F ton 400 新ら II. す do. け なっ 3 H 資に 殊に 4 な その その 6. 不可正的 計す 心 変 舊 かし 刷雪 神 中 時 B 4 自然 知し 老 れ な 字 た精神 Zils 为 B -j-班克 あ は 11 命 それは 時 間 あ を れ 類 は 虚さ 7 0 たがたが 3 Z 自也 不多 浦町な け L 支し 神堂 分次 許多 to カン 师家 す

然だに 快か 550 性さは 前人とし 3 8 残污 酷行 力》 1 人質の 心" き を見み 明寺台 泣なは べく今後 思な あ 3 B あ 2 喜ぶ 出官 3 た なも 境地 一、先き 出沒 冰 思か 耐た 本 4: 相認 便 きる なる 主记 7 な。 良物 あ 兄 17 經过 れ عجد 耐力 cy 活生 75 弟よ 3 前 時常 小等 B 1) 勇ら 戸かか 思な ことは 教は y, 75 神雪 弘 我 13 自也 ぬことは 自 心と共 思想ひ 時 11 愛は 生 ap 分を 分 例た 矛印 を讚美せ く生き きて、 九 カコ ŋ 服品 肝力 L 快车 内に入れ 我等 II 分光 う特別 位の順 0 みり 7 そ 0 B 無也 其話 神な 自じ よ。 (1) of を目め 2 0 他也 を企 分次 矛もか 信处 3 を 人と 他也 だが、 れ 人怎 6 盾 관 れ 其る を そして X 最も 人只 3 間外 41 当 7 あらゆ )E.S を愛い 時等 1570 惠 五年 き る 度に 兄さんと たこと 自然 自己 的主 美 置き 6. か を 抱な 志<sup>1</sup> は 17 グ は、 6. オレ オレ 1) 7

とを 一般は る なら 他四 自じ 人児 た 耐 は 分言 老 れ な 分汽 他以 他四 人と け V . 光き 力がの 來き 他也 73 特品 人が 要等 要多 自じ 8 足た 求等 北京 53 % -}-普通 45 を de を 43-自也 Ł れ 自然 分がん 愛治 13 但也 ふことは を 人と 4. から - }-的<sup>大</sup> 同な 要影 y, 要 時 来等 礼 出。 3 米学 成为 わ 7

た

( "

神奇

ने द

内京

神な

主

Y.

月七

を

生い

任 私 质儿 鱼等 力意 رمه 4 副為 今にな 人 膠 施設 真洲、 立った か 130 ば 人 知 支配法 水 7EL を g. 月じ 分言

何答 たに だけ 力》 ば 知し なた 來 しかた 私なし 己き祭売か おる 負また ナ: る W 何字 を属 ts きき 14 しナ だ カン なが を 應 700 前 \$ 他是 カン to に從 Z. 小意 カン 24 あり たたが 批 オレ () 友も 省 Ť あ す 1 資格 私を迫害 た。 حبد なた 私力 なた 1) 時言 少さ を得る 私 なく 恥 た 0 力等 仰空 意志 知 け、 を な とを信 あ を V.D 私た なた 時言 らず B すること す 私な 為に 3 る人類 1) 感か 1 私ななし 0 を殺る はよし え 3 生艺 何雪 る 称)3 が 12 0 かなれ 生から 感激 陰だだ む は どん 3 わ He 味み 精さ 61 くら 本党 け 方 知し 耐火 出言 8 を支は 負け な悪名も 來 私な す 3 ŋ は 人 た わ 私公 はし 8 何完 do 來中 10 わ 不ふ あ L た 不安には あ 17. カン あ オレ しま 4. あ る 0 松光 田三 知ちたわ 73 あ TI れ な 为 かっ 御智 河な

人光浴 は見る の耐象 生りき 自己 そし らだ。 3 だ。 it 自" 然人 117.0 価さ 知し B \$0 中 \$ か CR 人で 外色 月世 分 明洁 144 ず 自じ 细汁 主版 生。 内意 分影 た と清ま に來き 生 内京 洞殿 だが (T) 3 6 形" 何度 施验 カン 3 0 御》 0 世 生い 生 れし 1325 HE 計 内容 と無行 肝也 よん 3 る き。 Ť 外 生とき 時 何度と だけ y より 300 生き 13% 竹也 空気が 神震 ち 4 神。 たち満 何 カン 人光類的 處 來 削雪 生 2 カン 私な Z," 両者が 北北 神堂 な 0 性" 肉目 0 分, 明為 外でき 感 洞宫 者 呼 すり III. は 内に 吸急 投作 生之( ざる ち 7 オル き 間為 精艺 るら 分言 取物 あ 生的 3 6. 1) Ŋ 見え 手で 與京 神沙 神震 生 £, を 6 内容 4. 6. 紙完 恐ら 光学 個にあ 0 る n 步 4 カン を 山であっと 門だら 自分が 宮居 ち 内記す そ 告 8 60 和歌 神歌か W ŋ

4

ち

心さは 神意 رمه 物药 当 巫自 無むけ 神歌 が なる。 感か 北さ 統 持ち 事; 心之 た 酮當 處こ 1= を 3 内容に 出たる 神家 が of 机 2 3 な人に ıĽ. 31" A: " 132 和な は 接き 寶. 李 術 來 6 九 和意 90 3 加申公 敷さ 今迄に何常 神管 1) to 我1 X 外 41 知し 0 子を 3 6. は、小は 人与 0 人。問力 て大語 は合 感 きす 级 第一岁

たまに

暗抄

する方が

一会ってほ

はめら

州で泣き

弘

7

いつも似に

心配かけてゐた。

明治三十年

學習院初等科卒業。

八年間に一

度喧嘩して、

武者小路

しやらなると

年

譜

沿十八

明治二十年 十月二十七日、 つの姉゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚ 八に生 H. 月十二日、 三 3 る 八番目の末見なり。時に父三十一東京市豊田一大人 つの 父死す。 東京市麴町區元園町 兄だけ 自己 生きてゐた。 一分は學校に行った

走けつこは

びり

から二番位だった。

嫌言

かなな學

課が

作文、體操、唱歌、唱歌、

圖づ

と大だと友達に云は

た。

身然と

やうな遊戯し

の時に

武む

武者に手巾! れてる

をも

4}-

れば大 とり

かし癇痛特と言うことと、手申

## 治三十二年

88

報告が ねた。 十二月十二日に姉 して一 その 年目なり。自分は好 顷言 か。 ら近視 かを失ふ。 視眼になっ 時に妨二 外を實に愛い

#### 四月、自分はお京 治三十三年

學習院初等科に入學。意け

\$

0 也等

成問

は

中意

0

0

変狀をいつももらつてる

が

兄恋 が

つも

特別優等賞を

もらつてゐたので、

总领 腹契

治二十四

かさ

れて

ねたことを記憶する。

88

時報

は母一人のも

と思つてゐた。

父きの 即つてく

記き

位が

たど旅から青い馬をもつて

錦や

級の男の人を私かに戀したこ さんは十三、 真さんは自分の初続の人となる。 ri c 日分は十六。 べさん が好き Ł 知し から る。 その あるが その 時告 おしてお 前に

るた

かも

知し

礼

今となれば

どつちもよし

あ)

る

の子を持つ

ねるさう

だ れ、

他がの

迎之

命

が開

けて

0

かはり

他怎 の子供が

がはま

お真さんは今八

つたら

文學はやら

なかつた そして恐らく、

かも

れ

な

0

2 カン

知し つたで

ないも

のだ。

#### 明治三十 五年

此る 武 その以前孫子、吳子なぞを机 をかくことに の仕事であり、 の本などを愛讀 から自分は作文の必要を感じ、毎日文章 きめた。 L 贈力養成が自分の一つ 工場問題 のなか かを生験 かく Ð

# 明治三

房子を幸福にし ることも出来なく、 とも思ふ。あてにも 分がは該 包は 活をしてゐた。(お真さんと結婚 前から聖書や、 0 時分叔父は三浦の金田と云ふ處で牛農の 真さん故郷に帰る。自 あらう。自分はどつち の意味で 期解山小路資承の影響による。 カン し随分打撃を受け 1 0 やることも、安子と結婚 生 又新子や ス ならないが。そのかはり トイの本をよみ出 分は懸をう 妙子も がで近せた してゐたら 生 その一 ち オレ あ L な け の生き

#### 明治三十九 四人で 學智院卒業。 正親町、 雑誌をだす記書などす

東京帝大文科社

食利に入る。

木下と文學を

る

が心をし、

大學をやめ、 「白棒」と 三十 題だで 四人で雑誌を

明治四

十年

失災し

TS

(499)

がよ

かつたかを

をのぞむ。私の罪は許してほしい。君達よ、幸 してゐればいくのだ。君逹を淋しくしないこと てられる つてゐる。私が萬一醜い死にざましても許し 玄 かせする。 私の死が君莲の一生のお役に立つことを願 それもすべておまかせしてある。 どら かお役に立てて下さ い。見弟 安えた

「すべてを神の榮光にたいする油たらしめよ」 私には敵がない。 いかに犬死するとも、私は幸福だ。 には敵がない。 神なよ。

す自分達の内に ら望みはないであらう。 果して死なれたのであらうか。恐らくも 師の生きてゐられることを感じ し か し自分達はますま

死骸はどうなつたか。 師儿 カン L 2らつかはされた方のやうな氣さへして來た。 自也 か、過失で殺されたのか、 日分はよく をはられた。 生はす 短 で殺されたの かい。師は世間的 師し のことを思 殊に最後は何等の手がかり か、憎みで殺 7 それもわからない。 出たす。 には無名な人と 自己 自分には神な された 3

きも

〇年五月十二日

片田舎の小さき弟

からない 3 炭が 云ふ人も きの のは事實だ。 办》 なまどの 30 と関にで B かく死骸の今だに見 Z. なったのでは to

B 師は無名でをはることをのぞまれ 今にも師は歸つて來られさらな気がする。 オレ と思へたので。すべては いか知らない 自分はこの書を公にしているも 警察にはわざと訴へなかつた。それ からしてゐても師の聲は聞え、姿はらか のか知らない。又それだけの價値 15 してもあ いつけな い気がする は神の御心 る。 L のま しかしその為 があるかな 0 7 が師い 力 カン わ の心を る

價値が 人に慰めを與へ得れば自分は幸ないない 自分は謙遜の極の氣持でゐる。を切にのぞんでゐる。 けず、 大事なことをかきおとし 自分は之をかいたことが節の 自分は出來る のとして謝罪す 文神の前に罪を犯さないことであること なかつたら自分け師と兄弟 っだけ 正 直蒙 たかも知れない。 15 为二 いたつ 深き精神を傷 この だ。 の前に値、 \$ もしそ 書が、 ŋ だが、 人智 な 0

戸をたるく音を知ら いぎと云ふ る。 てくれるだらら がは含か 時意 べての人の戸をたいてる ŧ0 前に 73 かか もれた の為に働

人々の良心にさいやいてゐる。 から人類はいたる處の戸をたる

兄弟姊妹 戸をたるく音が聞える しかに。

戸をたる 兄弟姉 似去 一番がする

意は 意は

V

7

7>

謹んで戸さ & つてゐる かも知れな を N. あ け 0

た

0

判言語や

理世

人

-

3

短篇八五

短点

精え

3

ハ

\_\_\_

1º

対の

を

き

H4.

- DE 1

490 カン

浦さ

悲ゆ

1

六月

短先

鍋だ

出言

样能

週紀

記念に上京

月に原見

感想評論集

自己を

生い

カン

寸

為語

出版

的多

上を

る父さ 馬馬 物方 邦等 野島先生 紙 B, のからと 形式 月分 L 川堂 7 花坛版。 一月かが 3 7 似は父言 七世の

大正七年 **分**語 光 柳だい 手で 智药 政治に 一舟を 神な

Jin 平三

版票八 九九 W 脚門 村の仕事 論集 四本 3 脚影 男の 手下 七月 8 き 同等 村宫 名品 短た 生き活 箱公 人的 あ 0 日内のかのとし る 出 育な

大正 四年八 篇六 用药 小意 8 第二 福 新なる を 村宫 0 建設に 着 手站 す

大馬十分

友電

四はのの一般には一個ない。 辩范 例 とを 437 カン 新江 土土 脚門 松生 地步 本方 食いを 集が出 生" 三版 ີ້ 短篇に 7

夫宫 婦<sup>5</sup>

月、一幕は 感烈 短点 西兰 新きんと F. 地方 113 村官衛 休言 勢動 短点に関う た 人間的生

版艺 地艺 職ら 鬼だ を カン 10 小萼 部等 集点

三百六十 三を 202 評" 論 集 自己 分差 の人生 詩し

小当 曲 西京を一 小学 喜 に影響 を

他だ十 版だ十 九 八 集は七 觀気五 本だ四 活。 人だ一月。 月が月から 東京 月の を 月がを 日、 を 評り 感忽 小なり 神論集 新島 493 佛芸を中 しき版 空を 村宫 0 信仰 老

出意

月常 一など 話生物湯 一日の 0) 素な 温明尊 短篇『久山

原言

八堂

五月、脚本は 一年の要。を出版 三月の、脚をは、 一年の要。を出版 一年の要。を出版 一年の要。を出版 一年の要。を出版 一年の要。を出版 一年の要。を出版 一天間が近 成步 を 拉克 图 人 力。 TIPO. 篇小 間停 東台

短き脚巻 初光水产 能力 夫等 媚心 カギ 者等 仲至 間ま とを HIP

知るを 田が感気が 出於 版完 論ラ 日口 手飞 紙芸 が感じ童話をかく。

正 +

五月 一葉を集り 神改然 と男と女 出版 短流版 1

一足九八六月 别气 安子 VA 利り 家か を 彼此 香じを 0 出品 運命に 版完

L ようとし たが、 とらく 8

單行本『荒野』を出版、思ひ出すと冷汗 気容が、となった。これでは、まるだ。 第二章 れども 芳子の 後年本屋 4. 之記自 ケ 座から再版 月許りの間のことを、芳子」と この秋、兄の子、芳子死す。 かの處女作と思つてゐる。 をすいめられたこと

# 明治

始けむ 四をおり 十月、脚本の から友人十数名と「白棒」發行 成る家庭 こ(三幕物 )を 0) 用意を

# 明治四十三年

四月、「白樺」發行。か 力。 丰 をも 何色 評が カン お目出たき人」で中篇 耄 かき、夏目 < ひ、大いに喜ぶ。「朝日 うに 初號に夏目さんのこそ さんにそれを送って かき

## TE.

月初 これた時詩 有島武郎を訪ねて一 が小樽に夫とる 平凡な四人の男の 作なり。お貞さんに逢ふ。 作なり。お貞さんに逢ふ。 一数ち をつくる。「誕生日 たの 一ヶ月滞在。 で説 れる。札幌 でをどり 妄想

> くらべ」 : 田たき人』を 出版。 - 二月、『後に來るもの』を 八月、『石氣た二人の カコ 女なな 小説等は の食品

# 明

『二つの心』、十一月、嫉爲『私の手紙三つ』(一葉物』ある日の夢』、九月、一幕物のある日の夢』、九月、一幕物の過四十五年 大正一年 をか

房子と知 と結婚がす。 ŋ 中篇型 問知 えを書か

「世間知 からず」を 出 版。

#### 大正二年

長興、岸田、千家と盆を申え、このである。 まいま まいま まいま しゅっぱん 出版。 感想集『生長』、創作集』心と心』を出版。 感想集『生長』、創作集』心と心』を出版。

# 脚本「母親の心配」、長藤山浦島太郎の と運命」、一月、脚本『罪なき罪』、四 と連命』、一月、脚本『罪なき罪』、四

大正三年

この称、 をかく。 元景町の 心家 かを出て、 、 下二番 町まったっ

三間の家を 上 -1- 8 す 用意 然におき な

いので從好の子供喜久子を禁

れこ、朝日

かく。

出外さら

腹がする

夏ない

小さき世界』をかく。「長編小説」彼が三十の

の時に

一十一万

#### 大正四年

房舎

十月り、 この夏なっ の作品は 20 ナ月、一幕物、Aと対影、をかく。 かのではできている。 ができませい。「向日葵」を いいではないます。「の日葵」を れる。自分のものの最初の上 年も らく 脚木でその妹、一葉 八月、胸 れに、干駄ヶ谷へ引越す。 も知らない「が文数座 明越す。 平海): 田道 未" 能) 力者

#### 大正ত

四で見る。 年のくれて薬縣我孫子に家をかれているといいない。ここある南年の夢見を かく。 九四 『その妹』を出版。 れ千葉縣我孫子に家を立て引越す 「その 妹 幕 被物『ある日 新しき家に、十二月、 來事 -Hi- 11-完 脚高 短流流 田地

對ない 四がある。

#### 大正六年

の出意

三になっ 小説で

| 發 兌 東京市麹町画内                                                         |                    |                 |       | 昭和二年十一月五日發行      |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------|------------------|
| 内容町一丁日参番地                                                           | 和者                 | 發 行 者           | 著者    | 現代日本文學           |
| 改                                                                   | 杉                  | III             | 1     | 全<br>集           |
| 電 振春 東京 八四 五七三 四五七三 四五七三 四五二三 雷 番 番 番 番 番 番 番 番 番 番 番 番 番 番 番 番 番 番 | 東京市牛及區市谷加賀町) / 2 3 | 東京市麹町區内泰町一丁目参番地 | 者小路實篤 | 第<br>二<br>十<br>六 |

十 理り 月がま 想的 驚い 脚本 社长 7 II th 秋季 向が を出版。 0 か 曲音 上的 上を 京 く。 7 うる。 感覚 許らろん 集よ

十二 5 <del>+</del> 或<sup>あ</sup>る 刊の年春 一月から 年春 月から 男と 男」、感想評論集 一幕物『堯』を -{-ょ ŋ 二 武者 に及ぶ。 だるま」を 小路實為のはんしか 力》 愛訪 定就に就に カン 新 -f-7 自也 艺 小桌 を を教言る 台に と出版 傳 社によっ 小等 説さ

#### 正 +

月彩 話わ ŧ さな親子」を 300 。 志 、 法 、 法 、 法 集 父き

四月、感情的社會 小等四月、 感想 は、「たいのと」 心評論集 言れの 新 新し の為にしを 井 本 村常 の今後 0 出版 生長ちゃっ -1 感気 人是

源览 Ŧî. 草原』を 脚本集 出版 きに 脚本五 と出版。 0 服力 本小品 集 桃

隱光集上六 月む 分灣 短篇二一体 を 使し 命气 0 新竹 獨艺 书" を 0 時に かく 代言 小常 感觉 想等 第三流の

-10 九がわ + 月ち 月初 時等を -> ` 感想 評論集 運流 を 評論集三方面と、東京の人々記集を出版。 筆を 『迎命と潜を 市也 ζ す 1 とは、一般では、 を を 3 出版 の男」を

#### Œ + 116 年

二月かり 版。 七、二月かり、 、感想評論集『人生を斯く者 きない る」を出っ

感象集計九份 科 泉と鐘り、 小小路 5 脚本『愛然」を 3 遣か 集 詩は 4== おいている。 南京 第二 後二 、 を した 小当 出版 いと人々 部上 版。 顺 本艺

む 病籍 決ち身で 十二時期 安売 な 切地 をす 7 のそばに 兄き が ル 新たり 礼 1 段なく に村た 7 しき村は自然 = 外を含む ーア公使 きたく、 分が 貝元 Ł B 20 奈良にす 0 な 65

#### 大正 + 玉 华 昭和

をか 一月、奈良に 1 む。 狂きたん 攻る 3 大岩 の品語等 食品

自然是 三月智 八生、社 脚本集 狂言田贈日 國台 J., 出地 出版。 ζ, 家 感沈ま 3 物点 評論 語な

十月

7

長篇小説 平和和和

母は

田市

版

7

な民気を

田山

心評論集 族 世せ のたませいので FE " がい 死 7 1 42 5 版 克 カン 見 `o 10 脚水集 -37 を 問题。 物多 -1:1 3 ts

> 八 脚ラ 狐ぎ 0 現るを 产数 His を 出版 版等 感觉 想

-1-3 川台 印記集 和智歌 本に発力の 级、武操」を 氣言 まぐ 111 15 れ 明治越 問記 E J 問版 す。 を を 出版 如為 の基準 感想

評

あ

### 和二

長篇小說 三月台 二月 九岁月 調ぎ和わ -}-乃约 朝き を 3 東京府 小説。近命とせ 感念 感想許論集 魚き 門し編輯 に小説『母と子』を連外府下南 葛飾郡小四 さ人々 ATA-論集 す と子り 「文藝雜感」 人人 を 類於 田山 上を連 0) 版党 3 意い志し 連想的村 男を 私す。 す。雑誌、大芸田版。 0) 出点 版 7 K

# 0

他記 は 0 電影 福金 を 誰 に感然 t か



GTU Library 2400 Ridge Road Berkeley, CA 94709 (510) 649-2500





